







يشتمل هذا المجلد على نصوص مخطوط نادر فريد لمحمد بن على بن سليمان الراوندى فى تاريخ الدولة السلجوقية العظيمة التى قامت فى البلاد الفارسية . وهذا المخطوط محرَّر بالخط النسخ الكبير وكان تحريره فى أول رمضان سنة ٦٣٥ هـ (١٧ أبريل سنة ١٢٨٨م) وكان ملكا للمرحوم الأستاذ شيفر وهو الآن محفوظ فى المكتبة الأهلية بباريس.

أما الوصف الشامل الكامل لهذا المخطوط نشره الأستاذ «إدوارد براون» في مجلة الجمعية الملكية الآسيوية سنة ١٩٠٢ وقد أدرك الأستاذ «براون» قيمة هذه المخطوط بسبب قدمه والثقة في أخباره فأشار بضرورة طبعه ونشره.

# راحة الصدور وآية السرور

## فى تاريخ الدولة السلجوقية

تأليف: محمد بن على بن سليمان الراوندي

ترجمة: إبراهيم أمين الشواربي

عبد النعيم محمد حسنين

فؤاد عبد المعطى الصياد

مراجعة: إبراهيم أمين الشواربي

تقديم: بديع محمد جمعة

وشيرين عبد النعيم محمد حسنين



#### المشروع القومي للترجمة

إشراف: جابر عصفور

سلسلة ميراث الترجمة

المحرر: طلعت الشايب

- العدد : ٩٩٦

- راحة الصدور وأية السرور: في تاريخ الدولة السلجوقية

- محمد بن على بن سليمان الراوندي

- إبراهيم أمين الشواربي

- عبد النعيم محمد حسنين

- فؤاد عبد المعطى الصياد

- بديع محمد جمعة

- شيرين عبد النعيم محمد حسنين

Y . . . -

هذه ترجمة كتاب: راحة الصدور وآية السرور

نـالبـن محمد بن على بن سليمان الراوندى

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة

شارع الجبلاية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة ت ٧٣٥٢٦٦ فاكس ٧٣٥٨٠٨٤

El Gabalaya St., Opera House, El Gezira, Cairo

Tel.: 7352396 Fax: 7358084.

تهدف إصدارات المشروع القومى الترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات والمذاهب الفكرية للقارئ العربى وتعريفه بها ، والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم ، ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى الثقافة .

#### مقدمة

صدرت الترجمة العربية لكتاب راحة الصدور وآية السرور لمؤلفه محمد بن على بن سليمان الراوندى لأول مرة بالقاهرة عام ١٩٦٠م، وذلك بمعاونة المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية ، وسرعان ما نفدت نسخه ؛ لذا أقدم المجلس الأعلى للثقافة على إعادة نشره ضمن سلسلة ميراث الترجمة ، وذلك لأن الكتاب يعتبر من أهم الكتب التراثية التى تحدثت عن الجزء الأخير من تاريخ الدولة السلجوقية 200 - 90هـ (١١٥٧ - ١١٩٤م) ؛ لأن المؤلف نفسه وأخواله كانوا من أولى الحظوة عند السلطان طغرل آخر سلاطين السلاجقة ، ومن أجل ذلك - كما يقول ناشر الكتاب تيسر للمؤلف الوقوف على المعلومات من مصادرها الصحيحة في كل شأن يتعلق بأحداث الدولة .

وقد توفر لنشر هذا الكتاب في أصله الفارسي مجموعة كبيرة من كبار الأساتذة ، أذكر منهم المستشرق البريطاني الشهير "إدوارد براون" الذي وفق في العثور على المخطوطة الأصلية لهذا الكتاب ، والعلامة الإيراني "محمد إقبال" الذي تولى تصحيحه ونشره بمساعدة العلامة الكبير "محمد بن عبد الوهاب القرويني" . وقد طبع الكتاب الفارسي لأول مرة في كمبريدج عام ١٩٢١م.

أما عن الترجمة العربية فقد توفر لها كذلك ثلاثة من كبار علماء الفارسية فى مصر ، وهم الأستاذ الدكتور "إبراهيم أمين الشواربي" مؤسس قسم اللغات الشرقية بأداب عين شمس ، وتلميذاه : الأستاذ الدكتور "عبد النعيم محمد حسنين" ، والأستاذ الدكتور "فؤاد عبد المعطى الصياد" ، وقد تولى كل منهم ترجمة ثلث الكتاب ، وبعد ذلك قام الأستاذ الدكتور "إبراهيم أمين الشواربي" ، بما عهد عنه من دقة متناهية بمراجعة الترجمة ونشر مقدمات الكتاب.

وإذا كان كتاب راحة الصدور يصنف على أنه كتاب تاريخ ، إلا أن المؤلف بالإضافة إلى مقدرته في التأريخ كان أديبًا وناقدًا وشاعرًا ؛ فقد زخر الكتاب بالعديد من الشواهد الشعرية الفارسية وبعضها بالعربية من نظم المؤلف أو من نظم كبار شعراء الفارسية قبل عصر المؤلف وفي عصره ، مما يجعل الكتاب مرجعًا مهمًا لدراسة الأدب الفارسي وبخاصة أن بعض الشواهد الواردة فيه لم ترد في مرجع غيره ، أو أن بعضه ورد في غيره من المراجع ، ولكن شابتها بعض الأخطاء ، فكان هذا الكتاب مرجعًا مرجعًا مرجعًا مرجعًا مرجعًا مرجعًا مرجعًا الكتاب

أما عن الترجمة العربية فقد جاءت غاية فى الدقة العلمية وبأسلوب عربى رصين ، وبخاصة فى ترجمة الشواهد الشعرية التى تعتبر درسًا فى أصول الترجمة العلمية الدقيقة ، والتى تُشعر القارئ العربى بأنه يقرأ أصلاً لا عملاً مترجماً !

وبمناسبة إعادة طبع هذه الترجمة أتوجه بالشكر نيابة عن جميع أساتذة اللغات الشرقية وعن نفسى للمجلس الأعلى للثقافة ، لإقدامه على إعادة هذه التحفة النادرة إلى التداول بعد طول انتظار ، كما أنتهز هذه الفرصة كى أسأل الله عز وجل أن يتغمد أساتذتنا رحمهم الله جميعًا بواسع رحمته جزاء ما قدموه لنا وللعلم من مجهودات مشكورة سواء بما ألفوه من كتب وبما ترجموه من عيون الأدب الفارسي إلى اللغة العربية .

وأرجو أن يوفقنا الله كي نسير على هدى خطاهم وصحيح دربهم !!

بديع محمد جمعة

#### تقديم

أقدم الشكر باسمى وباسم أعضاء أسرتى ومتخصصى اللغات الشرقية بالجامعات المصرية والعربية والدولية للمجلس الأعلى الثقافة على إعادة نشر الترجمة العربية لكتاب "راحة الصدور وأية السرور" لمؤلفه "محمد بن على بن سليمان الراوندى" ضمن سلسلة "ميراث الترجمة" بعد أن نفدت الطبعة الأولى لترجمة هذا الكتاب بالقاهرة بعد مضى زمن يقترب من النصف قرن .

كما أعبر عن امتنانى وتقديرى للمجلس الأعلى للثقافة لدوره الرائد المتمثل في مشروع الترجمة ، والذي يهدف إلى إثراء المكتبة العربية بروائع الكتب التراثية المترجمة .

وفى الحقيقة ، فإن كتاب "راحة الصدور وأية السرور" للراوندى يعد من روائع الكتب التراثية ؛ حيث تكمن قيمته فيما يلى :

- تناول هذا الكتاب تاريخ الفترة الأخيرة من تاريخ النولة السلجوقية ، وهي الفترة ما بين (٥٢١ ٥٩٠هـ) الموافق (١١٥٧ ١١٩٤م) تلك الدولة التي يرجع لها الفضل في نشر الإسلام في أسيا الصغرى بفضل سلاطينها الذين كانوا حماة للإسلام وللخلافة العباسية ضد أي خطر خارجي .
- كان مؤلف هذا الكتاب أحد رجالات هذه الدولة المقربين لسلاطينها ، وشاهد عيان للأحداث التاريخية التى أرخ لها عن هذه الدولة ؛ لذا يعد هذا الكتاب من أمهات المصادر التى تناولت تاريخ الدولة السلجوقية ، والمعلومات التى وردت في هذا الكتاب تعتبر وثائق مهمة عن تاريخ هذه الدولة .

- قد قام بترجمة هذا الكتاب ثلاثة من كبار رواد اللغة الفارسية في مصر ويلدان العالم ، وهم :

الأستاذ الدكتور/ إبراهيم أمين الشواربي .

الأستاذ الدكتور/ عبد النعيم محمد حسنين .

الأستاذ الدكتور/ فؤاد عبد المعطى الصياد .

وقد جاءت الترجمة العربية غاية في الدقة مشتملة على تعليقات وحواش غاية في الأهمية .

وقبل أن أختتم كلمتى أؤكد أن هذا الكتاب ليس العمل الوحديد لهؤلاء الأعلام ؛ لذا أمل بل أرجو أن يُقدم المجلس الأعلى للثقافة على نشر الكتاب التراثية الأخرى التى قام بها هؤلاء العلماء الأجلاء إما بترجمتها إلى العربية أو بتأليفها من أجل المزيد من إثراء مكتبتنا العربية بمثل هذه الكتب التراثية المترجمة المهمة .

وفى الختام أكرر شكرى وتقديرى للمجلس الأعلى للثقافة على هذا الجهد الرائد والرائع المتمثل في مشروع ميراث الترجمة .

والله الموفق ،

شيرين عبد النعيم محمد حسنين

# المُعَمِّ السَّافِ وَالْمِي السَّوْلِ وَالْمِي السَّولِ وَالْمِي السَّوْلِ وَالْمِي السَّالِ وَالْمِي السَّلِي وَالْمِي وَالْمِي السَّلِي وَالْمِي وَلْمِي وَالْمِي وَلِي وَالْمِي وَالْمِي

بإنىراف الادارة المعاصسة للشفشافة وزارة التربسية والنقليم الاقلسيم الجسنسوبي

# النور المرابع الدولة السفاجوقية

اُنف, اِلفادسية محدبن على بن سليمان الراوندى

#### ونعتله إلح العكرسية

الثلث الأول: الدكتور ابراهيم أمين الشواربي أسّاذ بكليرًا لآداب الثلث الثانى: الدكتور عبدالنعيم محدّ حسنين أسّاذ مساعد بكليرًا الآداب الثلث الأخير: الدكتور فؤاد عبدالمعطى الصياد مدّرس بكلية الآداب

> ودابعه وننش منتدمات **الدكتور إراهيم أمين الشوأربي** استاذ ودنيس قسس اللفائث الشركسية وآداس<del>ب</del>ها بخلية الآداب. بجامعة عين مشسس

# مقدمات الكتاب

. : ------

١ — تمهيد بقلم ناشر المتن الفارسي

٢ — مؤلف كتاب راحة الصدور

٣ - مشتملات الكتاب ومصادره

ع - التواريخ اللاحقة التي نقلت عن الكتاب

بالدالم الحصيم

قال ربُّ اشْرَحْ لِي ضَدْرِي ، وبَسِّرْ لي أَمْرِي ، واحاللْ

عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ، يَفْقَهُو ٗ قَوْلي .

صدق الله العظيم

# تمهسيا

# 

يشتمل هذا المجلد على نصوص مخطوط نادر فريد لمحمد بن على بن سلمان الراوندى فى تاريخ الدولة السلجوقية العظيمة التى قامت فى البلاد الفارسية (١). وهذا المخطوط محرّر بالخط النسخ الكبير وكان تحريره فى أول رمضان سنة ٦٣٥ هـ (١٧ ابريل سنة ١٣٦٨م) وكان ملكا للمرحوم الأستاذ شيفر وهو الآن محفوظ فى المكتبة الأهلية بپاريس (٢).

وقد وقف القائمون بدراسة الفارسية على مؤلف الراوندى منذ سنة ١٨٦٥ م عند ما ذكره « دى يونج » و « دى جويه » (٢) فى فهرست الأسفار الشرقية

De Jong, De Goeje

<sup>(</sup>۱) المراجع : المتن الفارسي لسكتاب • راحة الصدور ، نشرة الأستاذ كسد إقباله علمه البنجاب ضمن سلسلة أوقاف جب التذكارية وهو مطبوع بمطبعة بريل بليدن سنة ١٩٢١م وهو الذي تقلناه إلى العربية .

<sup>(</sup>۲) أظر Supplément Persan 1314. وكذلك الجزء الأول من كتالوج بلوشيه ص ۲۷٦ – ۲۷۷ وقد نقل نسخة طبق الأصل منه مبرزا كاظم زاده لصالح الأسناذ أدوارد براون في سنة ۱۹۱۳ وقد تفضل سيادته فجطها تخت نصرف.

<sup>(</sup>٣) المراجع : فيما بلي صورة هذين الأسمين بالأفرنجية :

بمكتبة المجمع اللغوى بباتافيا<sup>(۱)</sup> ( ج ٣ ص ٢٥) على أنه أصل للكتاب الثانى من مجموعة ( تواريخ آل سلجوق ) التي وضعت بالتركية في ثلاثة أجزاء في عهد السلطان مراد الثانى ( ١٤٠١ — ١٤٥١) . بمعنى أن الجزء الثانى من هذه المجموعة التركية إنما هو ترجمة لهذا الكتاب الفارسي<sup>(۲)</sup> وقد لاحظ هذا الأمر أيضاً الأستاذ « هوتسما » في رسالة قصيرة عنوانها « حول سجل تركى عن تاريخ السلاجقة بآسيا الصغرى » (۲) قرأها في المؤتمر الدولى السادس للمستشرقين الذي عقد في ليدن سنة ١٨٨٠ م ، ولكن وجود المؤلف الأصلى لم يكن معروفاً إلى أن جاء « شيفر » فنشر في عام ١٨٨٦ م نبذة منه تتملق بعهد السلطان « سنجر » (ف) في كتاب « متنوعات شرقية جديدة » (ه) ونشر مع هذه النبذة ترجمتها الفرنسية مصحو بة بكثير من التعليقات و بصورة فوتوغرافية لصحيفة ترجمتها الفرنسية مصحو بة بكثير من التعليقات و بصورة فوتوغرافية لصحيفة بذة ثانية منه تتعلق بتاريخ « ملكشاه » منذ بداية أمره إلى أن أدركته الوفاة (٢٠ ب ) . ثم عاد « شيفر » فنشر في سنة ١٨٩٧ م نبذة ثانية منه تتعلق بتاريخ « ملكشاه » منذ بداية أمره إلى أن أدركته الوفاة (٢٠ بندة ثانية منه تتعلق بتاريخ « ملكشاه » منذ بداية أمره إلى أن أدركته الوفاة (٢٠ بندة ثانية منه تتعلق بتاريخ « ملكشاه » منذ بداية أمره إلى أن أدركته الوفاة نبذة ثانية منه تتعلق بتاريخ « ملكشاه » منذ بداية أمره إلى أن أدركته الوفاة نبذة ثانية منه تتعلق بتاريخ « ملكشاه » منذ بداية أمره إلى أن أدركته الوفاة نبذة ثانية منه تتعلق بتاريخ « ملكشاه » منذ بداية أمره إلى أن أدركته الوفاة (٢٠ بداية أمره المدركة الوفاة (٢٠ بداية أمره إلى أن أدركته الوفاة (٢٠ بداية أمره إلى أن أدركته الوفاة (١٠ بداية أمره إلى أن أدركته الوفاة (١٠ بداية أمره إلى أن أدركته الوفاة (١٠ بداية أمره إلى أن أدركة الوفاة (١٠ بداية ألى أن أدركة الوفاة (١٠ بداية أدركة الوفاة (١٠ بداية ألى أدركة الوفاة (١٠ بداية ألى أن أدركة الوفاة (١٠ بداية ألى أن أدركة الوفاة (١٠ بداية ألى أن أدركة الوفاة (١٠ بداية ألى أدركة الوفاة (١٠ بداية ألى أدركة الوفاة (١٠ بداية ألى أدركة الوفاة (١٠ بداية أدركة الوفا

Recueil de Textes relatifs à L'histoire des Seljoucides (Vol III) Leyden 1902.

Ueber eine Türkische Chronik Zur Geschichte der Selgugen Klein · Asiens.

Catalogus Codicum Orientalium Bibliothecae. (1)
Academiae Lugduno Batavae.

 <sup>(</sup>۲) نشر الأستاذ هوتسما في ليدن سنة ۱۹۰۲ الجزء الثالث من هذه المجموعة وهو
 الجزء الذي يتضمن النرجمة النركية لسكتاب ابن الببي الذي ألفه بالفارسية عن تاريخ سلاجقة
 آسيا الصغرى .

أنظر:

<sup>(</sup>٣) عنوان هذه الرسالة هو الآبي :

<sup>(</sup>٤) تقابل ص ١٦٧ الى ص ١٨٤ في المتن الفارسي .

<sup>(</sup>٠) اسم السكتاب بالفرنسية هـكذا :

Nouveaux Mélanges Orientaux.

<sup>(</sup>٦) تقابل ص ٨٦ — ١٣٦ من المن الفارسي وما يقابلها في النرجمة الدربية .

وطبعها ضمن كتابه الذي جعله ملحقاً لكتاب « سياست نامه » تأليف « نظام الملك » (١) .

أما الوصف الشامل الكامل لهذا المخطوط فقد نشره الأستاذ « ادوارد براون » في مجلة الجمعية الملكية الآسيوية (٢) سنة ١٩٠٢ وقد أدرك الأستاذ « براون » أهمية هذا المخطوط بسبب قدمه والثقة في أخباره فأشار بضرورة طبعه ونشره .

ولا شك أننا نعتبر أنفسنا سعداء لأن فى حوزتنا مراجع أصيلة وافية لتاريخ آل سلجوق العظاء الذين حكموا من ٤٣٩ إلى ٥٩٠ ه (١٠٣٧ — ١١٩٤ م) وهذه الفترة التى تبلغ قرابة ١٦٠ سنة يمكن أن تقسم إلى ثلاثة أقسام ، لدينا لكل منها تواريخ غاية فى الدقة كتبها علماء أجلاء ، لم يقتصر حالهم على مشاهدة الحوادث التى سجاوها بأعينهم بل أنهم شاركوا فيها مشاركة عملية فعالة .

وأول هذه العصور يمكننا أن نطاق عليه « عصر الامبراطورية » وينتهى بعصر « ملكشاه » سنة ٤٨٥ ه ( ١٠٩٢ م ) و بين أيدينا عن هذا العصر التاريخ البديع الذي ألفه البيهق (٢) وتسجيلات ابن الأثير وهي و إن كانت غير معاصرة ومتأخرة زمنيا إلا أنها تعتمد على مراجع سابقة موثوق بها ، كما أنها غنية بالتفصيلات الكثيرة .

أما العصر الثانى أو العصر الأوسط فهو عصر السلطان «سنجر » الذي كانت له السلطة العايما على دولة السلاجقة في العراق ، وينتهى بموته في سنة ٥٥٢ هـ

<sup>(</sup>١) انظر ص ٧٠ — ١١٤ من هذا الملحق .

<sup>(</sup>۲) أظر س ۹۱۸ — ۲۱۰ . (۳) طبع هذا الكتاب باسم آل سبكتگين ضمن .

<sup>(</sup>٣) طبع هذا الكتاب باسم ال سبكتلين ضمن . Bibliotheca Indica Series ( Calcutta 1862 )

المراجع : طبع في ايران باسمتاريخ بيهتي سنة ١٣٢٤ ه. ش

( ۱۱۵۷ م ) وهو مسجل بالتمام فيا كتبه كل من « ابن الأثير » و « عماد الدين الكاتب الأصفهاني » الذائع الصيت (١).

وأما العصر الثالث والأخير فهو «عصر الاضمحلال والسقوط» من سنة ٥٥٠ إلى ٥٩٠ه ( ١١٥٧ – ١١٩٤ م) و يعد كتاب « راحة الصدور » مرجماً منقطع النظير لهذا العصر ، لأن المؤاف نفسه وأخواله \_كا سنرى فيا بعد \_كا نوا من أولى الحظوة عند السلطان طغرل آخر سلاطين السلاجقة ، ومن أجل ذلك تيسر للمؤلف الوقوف على المعلومات من مصادرها الصحيحة في كل شأن يتعلق بأحداث الدولة (٢٠) .

وفيما عدا ذلك فإن مخطوطنا « راحة الصدور » غنى بثروة لغوية هامة لأنه لقدم عهده قد احتفظ بالهجاء القديم والعبارات المهجورة ، وهو فوق ذلك يحوى عدداً لا يستهان به من الأبيات الشعرية لعدد من أعلام شعراء الفرس مثل

 <sup>(</sup>۱) يعدكتابه في الحقيقة ترجمة عربية للناريخ الفارسي القديم الذي ألفه انوشروان بن خالد
 وقد نشر في تلخيص البنداري بعنوان و زبدة النصرة ونخبة المصرة » .

<sup>(</sup>۲) عمكن أن نذكر هنا مصدرين معاصرين لهسفا العصر ، المكتاب الأول منهما هو و زبدة التواريخ ، لصدر الدين على الحسيني كتبه في سنة ۱۲۲ ه ( ۱۲۲۵ م ) ويوجد مخطوط وحيد منه في المحتف البريطاني ( انظر س ۳٤٣ من ملحق فهرست السكتب العربية لربو Rieu وهو يشتمل على كثير من المعلومات الفصلة عن عصر السلطان طفرل لا توجسد في و راحة الصدور ، واما السكتاب الثاني فهو ذيل ملحق عما أورده رشيد الدين فضل الله عن تاريخ السلاجقة في كتابه جامع التواريخ ، وقد كتبه أبو عامد محسد بن أبراهيم في سنة عن تاريخ السلاجة في كتابه جامع التواريخ ، وقد كتبه أبو عامد محسد بن أبراهيم في سنة أدر ه ه ( ۱۲۰۲ م ) وهو يتناول بالتفصيل حوادث السنوات الشر الاخيرة من عهد طفرل أي من م ۸ الى م ۹ ه ه

<sup>(</sup> المراجم : نشر الأسناذ محمد إقبال اسناذ الاغة الفارسية مجامعة البنجاب الكتاب الأول من هذين الكتابين بعنوان • أخبار الدولة السلجوفية ، على الغلاف أخارجي وبعنوان • زبدة التواريخ ، في الداخل طبع لا هور سنة ١٩٣٣ هـ ويذكر في المقدمة أنه نشركتابه عن النسخة الوحيدة التي سبق الأشارة إليها بالمتعف البريطاني )

الأنورى ، ومجير البيلقابى ، وأثير الأخسيكتى ، وحسن الغرنوى ، وجمال الدين الأصفهانى ، وكان أكثرهم من معاصرى المؤلف . وهذه الأشعار باعتبار أنها تمثل أقدم النصوص التى وصلتنا وأصحها — ذات قيمة بالفة لدينا ، إذ نستطيع بواسطتها أن نامس مدى العبث الذى نال ما نظمه أولئك الشعراء القدامى على أيدى النساخ الجهلاء غير الأمناء بحيث أصبح مستحيلا أن نجد بيتاً واحداً في مخطوطين مختلفين يروى على صورة واحدة ، بل نرى بين المخطوطين كثيراً من أوجه التباين والتضارب .

وعندما اضطلعت بنشر هذا الكتاب حاولت أن أقلًد بصفة عامة الطبعة الممتازة لكتاب « تاريخ جهانگشای » التى أخرجها العلامة ميرزا محمد القزوينى ، كا رأيت من الأنسب—لكى أتيح القراء تحقيق الأخبار والحقائق التاريخية— أن أشير دائماً إلى الفقرات المقابلة فيما كتبه ابن الاثير والبندارى وهما من أعظم الثقات العدول فى تاريخ السلاجقة .

ولقد ذكرت في مناسبات عدة بعض التواريخ في الحاشية أو بين قوسين مربعين كلما كان ذكرها لازما . أما الأقواس المنحنية ( ) فقد استعملتها في بيان الإشارات إلى أبيات الشاهنامه كلما بلغ عددها بيتين أو أكثر ( والمؤلف يستشهد بالشاهنامه في كثير من الأحوال ولا ينبغي — البته — أن يظن القارىء أنني أضفت إلى نص الكتاب شيئًا من الشاهنامه غير وارد في الأصل ) ولقد أدركت أن النظام الذي اتبعته قد يحدث لبسا لبعض القراء، وحاولت العدول عنه ولكني للأسف لم أتحقق من ذلك إلا بعد أن تم شطر من الكتاب ، واذلك اضطررت إلى أن أمضى فيه إلى النهاية محافظة على وحدة النسق .

ويلاحظ أن الحركات موضوعة في المخطوط على صورة خط رأسي للفتحة التي

تسبق الألف وللكسرة التي تسبق الياء نحو « ناشر » ، « اسلام » ، « نصير » « دين » وهلم جرا . وقد اعتزمت في بداية الأمر أن أحذو هذا الحذو ولكني عندما أيقنت أن هذه الطريقة ليست بالشيء غير المألوف عدلت عنها ، فإذا وجد القارئ في أول الكتاب بضع صفحات رسمت فيها الفتحة والكسرة رأسيتين أو أموراً أخرى كهذه تدل على عدم وحدة النسق فإني أرجو أن يتجاوزها ويضرب صفحاً عنها .

ولقد ضمنت قائمة الألفاظ المنشورة فى نهاية الكتاب (ص ٤٨٩ — ٥١٦) بعض الألفاظ والعبارات التى ليست نادرة ولا مهجورة ولكنى اتبعت فى ذلك النهج الذى انتهجه الدكتور « نيكلسون » فى وضع قائمة ألفاظه التى ألحقها بكتاب « تذكرة الأولياء » باعتبار أنه قد يأتى يوم تنفع فيه مؤلفاً يضع معجماً علمياً للغة الفارسية يلزمه فيه الاستشهاد بأمثلة من نصوص معتمدة تقرر معنى كل كلة ووجه استعالها . ولذلك حرصت على أن أشير أيضاً إلى جملة من الكتب الأخرى وضعها مؤلفون معاصرون كما وجدت نفس الألفاظ أو العبارات وأردة مها .

ومن البديهي أن العلماء يدركون المضار والعقبات التي ينطوى عليها نشر كتاب من الكتب استناداً إلى مخطوط واحد ، ولذلك لا أجدني في حاجة إلى القول بأن الكثير بما عانيته من الصعوبات وما صادفته من المشقات لم أستطع التغلب عليه و بقيت غامضة بعض الجل والأشعار (وخاصة أشعار مجير البليقاني) بالرغم من سعى عدد من العلماء أولى الذكر إلى كشف معانيها(١)

<sup>(</sup>١) المراجم : ترجنا هذه الأشعار باذلين أقصى الجهد الكشف عن معانيها .

أما (الفهاويات) أو الأشعار العامية أو المحلية الواردة فى الصفحات ٤٥، ٤٦، ٤٥، وقد تركتها بغير شرح لأنه لم يتيسر الاهتدا، إلى لهجةعامة تنتسب إليها<sup>(١)</sup>. وهناك قلة من أسماء الأعلام لم أستطع التحقق من أشخاص أصحابها لأن المؤلف يذكرهم لماما أو عرضاً مفترضاً فما يبدو أن قراءه يعرفونهم ·

ولابد أن أعترف بأننى استعملت علامات النرقيم بكثرة قد تجاوز حدود الضرورة ، ولكننى كنت فى أغلب الأحيان مضطراً إلى ذلك لما فى أسلوب المؤلف من اضطراب وعدم جرى على وتيرة واحدة ولكثرة ما يورد من الجلل المختصرة المبتسرة .

#### \* \* \*

والآن أرى لزاما على أن أسدى الشكر إلى جميع زملائى من الدارسين الذين ساعدونى في عملى ، و إلى أعترف بالجميل وخالص التقدير لصديتى العلامة «ميرزامحد القزوينى » الذى يقيم الآن فى باريس (٢) ، ولست فى حاجة إلى بيان مكانته فهو معروف خير المعرفة بين الباحثين فى الفارسية لأنه نشر عدداً من الكتب القيمة التى تضمنتها سلسلة أوقاف جب التذكارية ، وقد تفضل سيادته فراجع جميع تجارب المطبعة واحتمل أشد العناء فى مقابلتها على المخطوط الأصلى بالمكتبة الأهلية باريس (٣). والمكتاب مدين لدقته وتمحيصه بكثير من التصحيحات والتصويبات ، باريس (٣). والمكتاب مدين لدقته وتمحيصه بكثير من التصحيحات والتصويبات ، ولقد لجأت إليه عدة مرات أعرض عليه الصعوبات التى تعترض سبيلى فكان

<sup>(</sup>١) يقرر « شيفر » أن لهجة الفهلويات أعما هي لهجة كردية ولكنه لا يصرح معانيها انظر :

Nouveaux Mélanges Orientaux, Vol. II, pp. 7 and 13.

<sup>(</sup> المراجع : تركنا هذه الفهلويات على حالها فلم يتيسر لأحد قبلنا حلها ) .

 <sup>(</sup>۲) المراجع : كان ذلك في سنة ۲۱ ۱٬۹۲۱ عندما كتبت هذه المقدمة والقد عاد القزوني
 بعد مدة طويلة إلى طهران وتوفى بها سنة ٤٩ ١٠ .

<sup>(</sup>٣) قبل اعداد الكتاب للطبع قت أنا أيصاً بمقابلة نسخته بالمخطوط الأصلي في ياريس .

يبذل أقصى وسعه للتغلب عليها ، وقد أثبت ملاحظاته وقر تنها باسمه فى كل مكان من التعليقات . وكذلك أعترف بفضل صديقي « ميرزا ذبيح الله بهروز » مدرس الفارسية فى جامعة كمبردج . فقد أعاننى على جلاء بعض الجلل والعبارات الغامضة ؛ وأعترف كذلك بفضل الأستاذ « بلوشيه » ، فقد تكرم بإعطائى صوراً شمسية وخرائط مأخوذة عن المخطوط الأصلى . هذا والفضل فى ظهور هذه الطبعة يعود إلى الأستاذ « ادوارد براون » فقد كان أول من أدرك أهمية الكتاب وأشار بنشره ، و إنى مدين له بنصائحه المتصلة ومساعداته المستمرة وبأنه أتاح لى الفرصة للانتفاع بكثير من كتبه و مخطوطاته النفيسة .

كبردج في أغسطس سنة ١٩٢١

محمد اقبال

## مؤلف كتاب راحة الصدور

إن كل ما نعرفه عن المؤلف مستمد من كتابه ذاته . فاسمه الحكامل هو أ أبو بكر نجم الدين محمد بن على بن سلمان بن محمد بن احمد بن الحسين بن همة الراوندى . وهو ينتسب إلى أسرة من أهل العلم في بلدة راوند ، من أعمال مدينة كاشان ( قاشان ) كان جميع أفرادها من العلماء والأساتذة . وقد توفى أبوه وهو غلام لم يكمل تعليمه ، وكان شغوفا بإكماله ولكنه لم يملك الوسيلة إلى ذلك ، فإن مجاعة شديدة اجتاحت اصفهان وما جاورها سنة ٥٧٠ هـ (١١٧٤ – ١١٧٥م) وما بعدها ، فكفله خاله « تاج الدين احمد بن محمد بن على الراوندى » وتولى أمره وتعليمه ، وكان « تاج الدين » رجلا عالماً وأستاذاً في كلية بهمدان أنشأها « جمال الدين آي آبه » أتابك السلطان طغرل ، وكان أستاذاً للشريعة وعلم المكلام متفقها في الحديث وتفسير القرآن والأدبين العربي والفارسي ، وألف عدة كتب في هذه العلوم وكان كذلك خطاطاً بارعاً ، فبتي المؤلف تحت رعايته عشر سنين ( فيما يبدو من سنة ٥٧٠ هـ إلى سنة ٥٨٠ هـ ) أي ( ١١٧٤ إلى ١١٨٤ م ) ، وقد استطاع في هذه الفترة أن يزور مع خاله جميع مدن العراق الكبرى وأن يتقن الخط . فقد أتقن سبعين فناً من فنونه وأحسن التجليد: والتذهيب ودرس علم الشريعة والفقه على بعض فقهاء عصره ؟ كفخر الدين البلخي ، وبهاء الدين اليزدي ، وصغى الدين الاصفهابي الذي كان أستاذًا بكلية في مدينة همدان أنشأتها أم السلطان آرسلان (۱) — ونال من هؤلاء إجازة التدريس.

وقد أجمل ذكر مؤهلاته العظيمة في أبيات موجهة إلى مولاه سلطان الروم كيخسرو ، هذا نصها<sup>(١)</sup> :

### [أبيات فارسية في الأصل ترجمتها]:

- أيها اللك انني اعتكف سنين عديدة ... زهدا ... لاتظاهرا أو رياء ...!!
- فكثيراً ما تحملت في المدارس أنواع المشاق ، وقضيت الليالي الطوال يقظاً أدرس حتى الصباح ...!!
  - وتخصصت في علم الفقه والخلاف حتى صرت عالماً بين زملائي .
    - ودرست العربية والفارسية ، والأشعار التي كالاؤلؤ المتلألىء .
- وأتقنت فن الخط والتذهيب والتجليد و إعداد المصاحف حتى لم يعد لى نظير في هذا كله .
- وأصبحت أستطيع أن أنشى من الصنائع كل ما يستطيع شخص مثلى أن يفعله .

وكان السلطات طغرل - آخر سلاطين السلاجقة - الذي حكم من سنة ١٥٥ ه إلى سنة ٥٩٠ ه ( ١١٧٥ - ١١٩٤ م ) - شديد الحدب على العلماء شغوفا بالمعرفة ؛ وحدث في سنة ٧٧٠ ه ( ١١٨١ م )أنه شعر بالرغبة في تعلم الخط فاتخذ «زين الدين محمود بن محمد بن على الراوندي » - وهو خال آخر للمؤلف أيضاً - معلما له ، فلما أتقن هذا الفن شرع في كتابة نسخة من

<sup>(</sup>١) انظر ص ٣٠٠ من النص الفارسي وما يقابلها من الترجمة العربية .

 <sup>(</sup>٧) اس ٤٣٧ ، س ٧ ــ ١٢ من النص الفارسي وما يقابلها من الترجه العربية .

الفرآن ، وجمع حوله فئة من المذهبين والمزخرفين لتنميق مخطوطه ، فكلفه كل جزء من أجزائه مائة دينار مغربي<sup>(۱)</sup> . ويبدو أن هذا الخال قدم المؤلف في هذه المناسبة إلى مولاه باعتباره خطاطاً ورساما<sup>(۲)</sup> ، فنال الحظوة عند السلطان ، وارتفع شأنه رويداً . وقد أخبرنا (ص ٣٤٤) كيف أفلح ذات مرة في الحصول من السلطان على تعويض مضاعف لأحد أصدقائه عن أملاك له نهبها الجند من منزله في أثناء شغب حدث في همدان في سنة ٥٨٣ هـ (١١٨٧ م) .

وكان أخواله جميعاً من المدرسين — وكان السلطان وأعيان المملكة بجاونهم و يرسلون إليهم بأبنائهم لتعليمهم ، فيفخر هؤلاء بأنهم من تلاميذهم ؟ وقد اشتهرت الأسرة بحسن الخط حتى غدا الخط الكاشى «خط كاشيان » (1) ذائم الصيت . وكان «زين الدين» فضلا عن ذلك شاعراً يقرض الشعر بالفارسية والعربية ، وقد استملح أهل العراق اسلوبه وقلده كثير من العلماء والشعراء (0) .

وقد انقطمت الصلة بين المؤلف وبين السلطان طغرل في سنة ٥٨٥ هـ ( ١١٨٩ م ) عندما اضطر المؤلف إلى مغادرة العراق لمصاحبة خاله زين الدين

<sup>(</sup>١) لم نجم هذه النسخة من القرآت في مجلد وأحد قط لأن المؤلف يقول : ( ص ؟ ؛ من النص الفارسي ) أن هذه النسخة تقسمت إلى ثلاثة أقسام ، قسم حازه علاء الدين حاكم مراغة ، وقسم حازه بسكتمر حاكم أخلاط ، بينها بني القسم الثالث في حوزة المذهبين .

<sup>(</sup>٢) ارجم في هذا إلى الصفعات من ٣٩ الى ٤٤ م النص الفارسي وترجتها العربية .

<sup>(</sup>٣) ارجَّ ألى هذه الصفعة في النمى القارسي والترجمة المربية . ﴿

<sup>(؛) •</sup> خَطَ كاشيان • عتى خط السكاشيين • نسبة الى أعضاء أسرة الراوندى .

<sup>(</sup>ه) وجدت أن أحد آناره - وهو ترجة فارسية لمكتاب شرف النيوة (وهو كتاب في الحديث ، انظر حاجي خليفة : كشف الظنون ج ٤ ص ٤٤) - لا يزلل محفوظا في مكتبة ولى الدين ، الموجودة في مسجد السلطان بايزيد في القسطتطينية رقم ٨٨٨ في فعرس المكتبة ، وانظر أيضاً قصيدة نظمها بالمرببة في سنة ٧٧ه ه ( ١١٨١ - ١١٨٧ م ) في الصفحات من ٥ ه الى ٥٤ من المتن الفارسي وما يقابلها في المترجة العربية .

إلى ما زندران موفدا من قبل السلطان إلى حاكمها(١) ، ولكن مناخ تلك البلاد لم يناسبه فانتابه المرض ، وعاد إلى راوند سسقط رأسه بعد أن أقام هناك ستة أشهر ، ولبث في راوند مريضا عاما آخر . وحدث عقب عودته في سنة ٥٨٦ ه (١١٩٠ م) أن قبض الأتابك المتمرد «قزل آرسلان» على السلطان في سنة ٥٨٦ ه وحبسه في قلمة « دزمار » قرب تبريز (٢) . و يتى السلطان في الأسر حوالى علمين حتى قتل الأتابك ، واسترد السلطان عرشه في سنة ٨٨٥ ه ( ١١٩٧ م ) الا أنه لم يتمكن في مدته الباقية ( من ٨٨٥ إلى ٥٩٠ ه ) من الإخلاد إلى السكينة ومتابعة نشاطه السلمي ، بل قضى تلك المدة في جهود فاشلة لإقرار النظام في أرجاء سلطنته إلى أن قتل في النهاية في الواقعة المشهورة مع جيش «خوارز مشاه» بظاهر مدينة الري (٢) ، في اليوم الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ٥٩٠ ه مدينة الري (٢) ، في اليوم الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ٥٩٠ ه (١٩٩ مارس ١١٩٤ م) و بذلك زالت دولة آل سلجوق .

و بعدما عاد المؤلف من ما زندران (في سنة ٥٨٦ه ه) اضطر إلى السعى في سبيل الرزق في مكان آخر و يحتمل أن يكون قد اتصل آنذاك بالأسرة « العلوية » العظيمة الثرية في همدان ، فصار معلم أولاد الأمير السيد نفر الدين علاء الدولة عربشاه ، وهم ثلاثة : مجد الدين هايون ، ونفر الدين خسروشاه ، وعماد الدين مردانشاه ، وكان الأمير السيد عربشاه — الذي تزوجت أخته بالسلطان آرسلان — كبير هدذه الأسرة ، وقد خنقه السلطان طغرل

<sup>(1)</sup> ارجم الى ص ٣٥٧ من المتن القارشي وما يقابلها في الترجة العربية .

<sup>(</sup>٢) انظر من ٣٦٢ من النص الفازسي ومَا يَقَابِلُهَا فِي الرَّجَّةِ العربيةِ .

 <sup>(</sup>٣) يقطد نحوارز مثاه علاء الدين تكش خوارزمثاه الذي أسقط دولة السلاجةة في المراني واستولى على ممتلسكاتها ."

فى سنة ٨٤٤ هـ ( ١١٨٨ م ) أو فى أوائل سنة ٨٥٥ هـ ( ١١٨٩ م ) لاتهامه بالتآمر عليه <sup>(١)</sup> .

وقضى المؤلف قرابة ستة أعوام مع تلك الأسرة ، وسنتين بعدها مع تلميذ له يدعى «شهاب الدين احمد بن أبي منصور بن محمد بن منصور البزآر القاساني » وكان شديد التعلق به . وهنا طرأت عليه فكرة كتابة هذا السفر ، ووعد صديقه الشاب بأن يورد اسمه فيه اعترافاً بفضله (٢) ؛ وكان يعتزم أيضاً أن يجمع في كتاب آخر مختارات من الشمر الفارسي الحديث آنذاك ، محتذيا في ذلك حذو «شمس الدين احمد بن منوچهر شصت كله » الذي أشار عليه الشاعر «سيد أشرف » بأن يحفظ — عن ظهر قلب — قصائد الشعراء المحدثين أمثال : «عمادي » و «أنوري » و «أبي الفرج الروبي » وأن يهمل القدامي أمثال : «سنائي » و « عنصري » و « مُعِزِّي » و « رودكي » (٢) . أمثال : «سنائي » و « عنصري » و « مُعِزِّي » و « رودكي » (٢) . والظاهر أنه انتهي إلى الجمع بين الرأيين ، فأخرج هذا الكتاب حاويا كلا من التاريخ والمختارات .

ولم يستطع تنفيذ عزمه مدة من الزمن لانعدام السلام والأمان في البلاد في السنوات التالية لوفاة السلطان طغرل؛ فقد احتلجيش «خوارزمشاه» العراق، وعانى الناس – أشد العناء – على أيدى ضباطه الأتراك، نظراً لسوء حكمهم واستبدادهم، ولم يعد هناك تبجيل للعلم، ولا للأخلاق؛ فأهمل شأن العلماء، وأبيدت نفائس الكتب، أو بيعت جزافا بواسطة هؤلاء الولاة المستبدين،

<sup>(</sup>۱) انظر س ۳۰۲ من المتن الفارسي ، وقد قال المؤلف قصيدة في رثائه ( ارجم للى الصقحات من ۳۰۳ الى ۴۰۵ من المتن الفارسي وما تقابلها في الترجمة العربية

 <sup>(</sup>۲) أظر ص ٤٤ - ٤٤ من المن الفارسي وما يقابلها في الترجمة العربية

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٥٧ -- ٨٥ من ألمن القارسي وما يقابلها في "ترجمة العربية (٣) وأحة الصدور

وعم الفساد ، واغتصبت أموال الناس بواسطة جباة الحكام القساة من الرافضة أو الشيمة .

وقد سجل المؤلف أكثر من مرة نقمته على تلك الحال من فساد الحسكم، واختلال النظام (١).

ولذلك عكف فى تلك السنين على حياة العزلة والوحدة مكرساً أوقاته للدرس والبحث.

ثم بدأ في كتابة هذا السفر في سنة ٥٩٩ ه ( ١٢٠٢ م ) وانقطع له سنتين أو ثلاثا حتى أتمه ، وكان عندئذ يتطلع إلى إهدائه إلى أحد سلاطين السلاجقة في آسيا الصغرى بمن كتيب السفر في تاريخ أجدادهم ، آملا بذلك أن ينال جائزة ثمينة ، وأن يجدد اتصاله بالبيت السلجوقى ، فاتجهت أنظاره إلى السلطان ركن الدين سليانشاه الذي كانت له الولاية حينذاك ، وكان قد اغتصب العرش من أخيه الأكبر غياث الدين كيخسرو سنة ٧٩٠ ه ( ١٢٠٠ – ١٢٠١ م ) ؛ و بقى على العرش أربع سنوات إلى أن مات في سنة ١٠١ ه ( ١٢٠٠ – ١٢٠٥ م ) .

و يقول المؤلف إنه كان على وشك إهداء كتابه إلى ركن الدين فعلم أنه غاصب للمرش، وأن وارث العرش الحقيق هو أخوه كيخسرو، فعدل عن عزمه وأهدى كتابه إلى هذا الأخير ... على أن الحقيقة هي أن النسخة الأولى من هذا الكتاب مهداة إلى ركن الدين؛ ولكن المؤلف اضطر بعد وفاته في سنة ٢٠١ ه ( ١٢٠٤ – ١٢٠٥ م ) وتولى كيخسرو العرش إلى إبدال الإهداء؛ و يبدو أنه راجع الكتاب عندنذ، وأدخل عليه بعض التعديلات لمكى يصلح لإهدائه إلى السلطان الجديد؛ غير أن المراجعة لم تكن — على ما يبدو — دقيقة إلى الحد

<sup>(</sup>١) انظر على سبيل ألمثال الصفعات من ٣٠ إلى ٣٨ من المتن الفارسي وما يقابلها في الغرجة العربية

الأقصى ، لأننا نستطيع أن نقف على بعض المواضع التى تركت فيها آثار من الإهداء الأول إلى ركن الدين سليمانشاه ، وفيما يلى أمثلة من ذلك:

١ - « وهو دائم الإكرام للناس ، و إذا أغارت ليوث جيشه على كلاب الأبخاز تركتها طعمة للطيور الجارحة » (١) .

فالمؤلف هنا يتحدث ولا شك عن وقعة سليمانشاه فى بلاد الأبخاز التى ترويها الترجمة التركية لكتاب « ابن البيبى » عن تاريخ السلاجقة بآسيا الصغرى ( طبعة هوتسها ص ٥٠ وما بعدها ) .

۳ - « و یامن یخضع لأوامر خاتمك كسلیان ، جمیع الناس والملائكة والجن » (۲)

سليان أبو المظفر ، ملك العالم الذي يشبه سميّه سليان في الإصلاح » (٢).

وفى هذين السطرين إشارة إلى النبى سليان ، والمقصود بهما ولا شك سليانشاه ، واسمه كذلك مكتوب بالمداد الأحمر فى ذيل الخريطة الواردة بصفحة دي كتابنا (٤) ، مما يدل على أن الخريطة أعدت لرفعها إلى سليانشاه .

با دیو وبری بزیر خاتم

<sup>(</sup>۱) النص بالفارسية هو • پــوسته اين شهريار جهاندار أز بهركــان خوات می نهاذ ، شيران لئكرش از سكان أمخازی برای كركــان خوان نهادند ، .

انظر س ٢٦ س ١ ب ٢ من ألت الفارسي .

 <sup>(</sup>۲) هذه ترجمة بيت بالفارسية في الأصل هو.:
 أي آنك تراست ملك آدش

<sup>(</sup> ص ۱۲۳ ، س ۲۳ من التن الغارسي ) .

<sup>(</sup> ص ۱۲۲ ، س ۲۳ من النف الهارسي ) . (٣) هذه ترجة بيت بالفارسية في الأصل هو :

ر ۱) همده ترجمه بیت به عارسیه می ادامش همو . پشت دین بلمصفر آت شامی کاتمد آناش شاه پیغمبر

<sup>(</sup> ص ۲۰۸ ، ش ۷ من المتن القارسي ) .

<sup>(</sup>٤) المراجع : يقصد هذه الصفعة من أنتن الفارسي

بيد أن المؤلف حريص على إخفاء هذه الحقيقة إذ يقول إن الكتاب وضع أصلا لكيخسرو بمناسبة فتح الأناضول سنة ٦٠٣ه ( ١٣٠٦ – ١٢٠٧ م) (١)، فذهب المؤلف إلى «قو نيه» آخذاً معه ولا شك النسخة المراجعة ؛ ومن الجائز أنه رفعها بنفسه إلى السلطان (٢) . وشجعه على ذلك شخص « يدعى جمال الدين أبو بكر بن أبى العلاء الرومى » وكان تاجراً يزور همدان ، وأطنب في ذكر كيخسرو وجوده وفضائله على أهل تلك المدينة .

ولا يخبرنا المؤلف بشىء — عدا ذلك — عن نفسه سوى أنه ألف غير هذا الكتاب — وقبله — كتابين آخرين وهما كتاب فى « نقض الرافضة » ، وكتاب فى « أصول الخط » ، وهو يذكر اعتزامه وضع كتابين آخرين ، أحدها كتاب مستقل عن « حكم السلطان طغرل » والآخر عن « مجمل تاريخ البشر من عهد آدم إلى أيام المؤلف » . ولست على علم بوجود أى من هذه الكتب الأربعة .

<sup>(</sup>١) انظر ص ٦٢ — ٦٣ من المن الفارسي وما يقابل ذلك في الترجة العربية

<sup>(</sup>٢) انظر ص ؟٦ من المّن الفارسي وما يقاطها في الترجة العربية

# مشتملات الكتاب ومصادره

يشتمل هذا الكتاب أساساً على تاريخ السلاجقه العظام من وقت قيام دواتهم في بداية القرن الخامس الهجرى إلى وقت زوالها في سنة ٥٩٥ ه (١١٩٤م) وقد ألحِق به فصل من عدة صفحات (١) ، ذ كرت فيها الأخبار الفصلة عن حقبة السنوات الخس التالية بحيث يصل هذا التاريخ إلى سنة ٥٩٥ ه ( ١١٩٩ م ) . وأهمية هذا الكتاب من الناحية التاريخية تنحصر فيا سجله من أخبار عن الفترة الواقعة بين سنتي ٥٥٥ – ٥٩٥ ه ( ١١٦٠ – ١١٩٩ م ) وهي فترة تضم حكم السلطانين الأخيرين من السلاجقة وها « أرسلان » و « طغرل » ، فالأخبار التي رواها المؤلف عن فترة حكمهما تعتبر أصيلة ومفصلة ومروية لأول مرة من شاهد عيان . أما فيا يتعلق بالجزء البكر من تاريخ السلاجقة فلا يمكن القول أن للكتاب أهمية خاصة . فقد ذكر المؤلف تاريخ السلاطين الإثنى عشر الأوائل من السلاجقة ذكراً مقتضباً و بطريقة غير مشوقة ولا ممتعة .

والكتاب على العموم مكتوب بأسلوب واضح بسيط امتازت به الكتابات الفارسية فى العهد السابق لعصر المغول ، ولكن جمال الكتاب الأسف تحجبه كمية ضخمة من عناصر غريبة دخيلة، هى عبارة عن نصوص طويلة متتالية ، تنحرف بالقارىء عن سياق الموضوع ، ويطرد ورودها عادة بكثرة زائدة وفى إثر بعضها ، وهى فى الغالب غير مناسبة للاستشهاد بها ؛ وتتمثل على الخصوص

<sup>(</sup>١) من صفعة ٣٧٥ — ٣٠٠ من الأصل الفارسي وما يقابلها في الترجمة الدربية .

في الأمثال والأقوال العربية المأثورة — و بعضها طويل النص مذكور مع ترجمته إلى الفارسية — وكذلك في كمية كبرى من الأشعار . ولو أن الكتاب أخلى من هذه العناصر الدخيلة لما بتى منه — في تقديري — إلا ما يبلغ ربع حجمه الحالى .

وجملة ما ذكره المؤلف في كتابه من هذه العناصر عبارة عن ٢٦٤ مثلا عربيًا ، اقتبسها كلها أو جلّبًا دون إشارة إلى ذلك من كتاب الثعالبي ألمسمى كتاب « الفرائد والقلائد » أما الأشمار فيبلغ مجموعيا ٢٧٩٩ بيتاً ؛ منها ٥١١ يبتاً من نظم المؤلف نفسه في مدح مولاه كيخسرو ؛ ومنها ١٤٤ بيتاً من شعر « الأنوري » ؛ ١٤٦ بيتاً من شعر « سيد أشرف » ( حسن الغزنوي ) ؛ البياقان » ؛ ١٤٨ يبتاً من شعر « أثير الأخسيكتي » ؛ ١٤٨ يبتاً من شعر « بجير البيلقاني » ؛ ٨٨ يبتاً من شعر « جمال الدين الأصفهاني » ؟ ٧٧ بيتاً من شعر «عمادي » ؟ ٢٤٩ بيتاً من شعر « نظاى » وأغلبها من مثنويته الشهيرة « خسرو وشيرين » ؛ ١٢٢ َبِيتًا عربيًا لشعراء مختلفين من شعراء العرب وأغلبها من شعر الطغرائى والمتنبي ؛ ٦ فهلويات أو أشعار محلية ؛ ٦٧٦ بيتاً من الشاهنامه ؛ والباقي ويبلغ عدده ٣٢٣ يبتاً فمن قول شعراء مختلفين من الفرس . والأشعار التي أوردها المؤلف من الشاهنامه أو من أشعار نظامي لم يذكر مصدرها ، أما بقية الأشعار فلا تطَّرد فيها الحال . والأبيات المأخوذة من الشاهنامه لا تذكر متصلة النسلسل بل يبدو أن المؤلف اختارها أشتاتاً من كتابٍ ربّما تضمن الأشعار الأخلاقية في الشاهنامة (١٠) . والأبيات المنقولة عن مثنوية « خسرو وشيرين » ليست

<sup>(</sup>۱) المراجع: بذكر الأستاذ إقبال عندذاك أنه استطاع من بحوع الــ ٦٧٦ بينا المنقولة من الشاهنامة أن يتنبع مكان ٣٦٠ بينا في طبعة Turner Mecan (كلكنا سنة ١٨٢٩) \* أورد تأعة بها تقم في أربع صفعات آثرنا عدم نقلها أمدم فائدتها القارىء العربي .

كثيرة ، وهى من حسن الجظ ترد فى مقطوعات متصلة التسلسل و يمكن العثور عليها بسهولة بالرجوع إلى فهرست الكتب الملحق بهذا الكتاب .

#### **公 4** 4 4

والمصدر الوحيد الذي اعتمد عليه المؤلف في استقاء أخباره التاريخية عن الجزء المبكر من كتابه هو كتاب « ظهير الدين النيسابوري » (١) أستاذ السلطان « أرسلان » وكان المؤلف على صلة به أيضاً .

أما الفصول المتفرقة المذكورة في آخر الكتاب فإن مشتملاتها — في رأيي — ليست ذات أهمية خاصة كما يبدو لأول وهاة من قراءة عناوينها ، فالفصلان المتعلقان بالرماية وركوب الخيل (٢) خاليان من كل متعة لأنهما لايتعلقان إلا بدراسة هاتين الرياضتين من ناحية شرعيتهما أو عدم شرعيتهما من الناحية الدينية وفقاً لاختلاف الظروف والأحوال . وكذلك الحال في الفصل المتعلق بالشراب (٢) فقد نوقش فيه وجه إجازة الشراب . وقد اعتمد المؤلف في كل هذه الأمور على بعض المصادر المعتمدة لفقه الحنفية ذكرها صراحةً في ثنايا كتابه (١) وهي عبارة عنى « شرح الجامع الكبير » (٥) و « الجامع الصغير » و « شرح الطحاوي » (١)

<sup>(1)</sup> أظرَّ مَن ٦٤ -- ٦٥ مَنْ الْأَصَلُ الفارسي ؛ ويبدو أنه يتصدَّ كتابه ﴿ سَلَجُوتُنَامَهُ ﴾ وهو كتاب له أهمية خاصة باعتباره أسبق الكثب الذي اعتمدت عليه كتب التواريخ الفارسية اللاحقــة .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٢٨؛ — ٣٤؛ من الأصل الفارسي وما يقابلها في الترجمة المربيه .

<sup>(</sup>٣) أنظر من ٢١٦ - ٢٨؛ من الأصل الفارسي وما يقابلها في الترجمة العربية .

<sup>(</sup>٤) أنظر ص ٤١٨ من الأصل الغارسي وما يقابلها في النرج، العربية

<sup>(</sup>٥) • الجامع الحكبير • في الفروع كتاب مشهور وضعه الإمام أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني الحنني المتوفى سنة ١٨٧ هـ وله شروح كثيرة ولا اللم أي شرح يشير إليه ؛ و • الجامع الصغير • في الفروع أيضا الامام الشيباني الحنني وله شروح مختلفة .

<sup>(</sup>٦) يعنى شرح كتاب مختصر الطحاوى في فروع الحلفية للامام أبى جعفر أحمد بن محمد الطحاوى الحننى المتوفى سنة ٣٢١ هـ وشروح مختصر الطحاوى كثيرة .

و « مختصر الكوخى » (۱) و « المسعودى » (۳) و « شرح القدورى » (۳) و « شرح موجز الفرغانى » (۱) . أما الخصائص العلاجية لمختلف الأشر بة فقد نقلها المؤلف بغير ذكر مصدره من كتاب « ذخيرة خوارزمشاهى» لإسماعيل الجرجانى المتوفى سنة ۵۳۱ ه ( ۱۱۳۲ م ) .

أما الفصل المتعلق بالشطرنج (٥) فلا يشتمل على شيء طريف أو مفيد و إنما هو تكرار لما يذكره عادة كتاب العربية و الفارسية عن الشطرنج في كتبهم المبكرة أو المتأخرة ، وأن الشطرنج لعبة اخترعوها في الهند ثم جابوها إلى البلاد الفارسية في عهد أنوشروان العادل ، فأدخل فيها وزيره « بُزُرُجْمِيْر » بعض التعديلات ، ثم انتقلت إلى البيزنطيين فأدخلوا فيها هم أيضاً تعديلات أخرى .

ولا شك أن الموضوع المتعلق بنشأة الشطرنج وتاريخه موضوع مستفيض جداً لا نستطيع إيفاءه شيئاً من حقه في ملاحظات قليلة عابرة ، ومن أجل ذلك فإنني أكتني في هذه المناسبه بأن أحيل القارىء المتعطش إلى الاستزادة ، إلى كتاب حديث جداً في هذا الموضوع ، هو عبارة عن بحث مفصل مستفيض عن موضوع الشطرنج وفقاً للمصادر الشرقية والغربية التي في متناول أيدينا وقد نشره مؤلفه « ه . ح . مراى » بعنوان « تاريخ الشطرنج » (٢)

<sup>(</sup>١) يمنى المخصر في فروع الحنفية الامام عبيد الله بن الحسن السكرخي.

<sup>(</sup>٢) بعنى المسودى فى فروع الحنفية وهو مختصر القاضى أبى محمد عبد الله بن الحسين الناصمي المتوفى سنة ٤٤٧ هـ الله السلطان مسعود الغزنوى .

<sup>(</sup>٣) يعنى مختصر القدورى فى فروع الحنقية للامام أبن الحسين أحد بن محمد القدورى البغدادى الحننى المتوفى سنة ٢٨٤ هـ وشروح مختصر القدورى كثيرة ( أنظر حاجي خليفة ) .

 <sup>(</sup>٤) . وجز الفرغاني يمنى « الموجز في الفروع ، لحبيب بن عمر الفرغاني الحنفي ( انظر :
 حاجي خليفة ) .

 <sup>(</sup>٥) انظر ص ٤٠٥ -- ٤١٦ من الأصل الفارسي وما يقابلها في الترجمة العربية .

<sup>&#</sup>x27;A History of Chess' By H. J. R. Murray : اتمه بالأنجليزية هو وقد طيع في اكتفورد سنة ١٩١٣ .

أما الفصل المتعلق بالخط<sup>(1)</sup> فهو ممتع من حيث بيانه لنوع « الخط المنسوب » وأنه طريقة تقوم على بناء الحروف الهجائية وفقاً لقواعد هندسية ، بمعنى أن يبنى كل حرف وفقاً للحرف الذي سبقه ، بحيث تكون كل الحروف « منسو بة » إلى بعضها . وقد ذكر المؤلف أربعة أنواع من الخطوط وهي «النسخ» و «الرقعة» و « النُلُث » و « المُحتَقَّق » ؛ وهو في كثير من الأحوال يبين طرقاً متمايزة لبناء الحروف وفقاً لأنواع الخطوط المذكورة وعلى الأخص في حالة « الألف » و « الدال » و « الراء » و « الكاف » و « اللام » و « الميم » و « النون » و « الواو » و « الياء » .

أما الفصل المتعلق بـ « الغالب والمغلوب » (٢) فإنه يبين طريقة الحساب بين الخصوم ، ويقول المؤلف أن هذه الطريقة علمها « نيقوماخس » لابنه « ارسطاطاليس » (أرسطو) فبيتما للاسكندر الأكبر ، فآمن بصدقها بحيث أنه لم يجسر أن يقدم على حرب أو منازعة إذا بينت هذه الطريقة أن النتيجة ستكون هزيمته ، وفيا يلى بيان هذه الطريقة بشكل مختصر :

استخرج أولا وفقاً لحساب « أبجد » ( أو حساب الجل ) مجموع الحروف التي يتكون منها اسم أحد الخصمين المتنازعين في حرب أو منافسة ، ثم أسقط من هذا المجموع تسعة تسعة ، وما يتبقى يبحث عن عدده في العمود الأيمن الرأسي من الجدول (٢٠) بم يؤخذ اسم الخصم الآخر بحروف الجل ، و يسقط منه أيضاً تسعة

<sup>(</sup>١) الفصل الواقع في الصفحات ٤٣٧ — ٤٤٧ من الأصل الفــــارسي وما يقابلها في الغرجمة العربية .

 <sup>(</sup>٢) الفصل الواقع في الصفحات ٤٤٧ -- ١٥٤ من الأصل الغارسي وما، يقابلها
 في الترجية العربية .

 <sup>(</sup>٣) هذا الجدول موجود ف ص ٤٥١ من النسخة القارسية وله مقابل في الترجمة العربية ،
 موجود في فصل الغالب والمغلوب .

تسمة ويبحث عن الباقي منه في العمود الأفتى الذي وضع فيه المتبقي من الاسم الأول ، فإذا كان باقى الاسم الثانى حرفًا أسود اللون كان معنى ذلك أن الغالب هو الاسم الأول، وإذا كان باق الاسم الثاني حرفًا أحمر اللون كان معني ذلك أن الغالب هو الاسم الثاني ، وأما إذا كان باقى الاسم الثاني حرفاً أخضر اللون فمنى ذلك وقوع المصالحة بين الخصمين (١) . ولا شك أن استحالة هذه الطريقة واضحة، بحيثلا أجدحاجة إلى الإطالة في بيان مدى عبثها واستحالتها ، لأنه يتضح قبل كل شيء أن الخصمين المتنازعين ، إذا قدّر لها أن يشتركا في سلسلة من المنازعات ، فمعنى ذلك أن نتأتج هذه المنازعات جميعًا - وفقًا لهذا الحساب -ستكون واحدة ، بمعنى أن واحداً من المتخاصمين سيظل غالباً دائماً وأن الآخر سيظل مغلوبًا دأمًا . يضاف إلى ذلك أن طريقة معاملة الأسماء واحتساب مجــوع حروفها متروكة لتحكم الفرد؛ فوفقاً للأمثلة المبينة في هذا الفصل(٢) فإن المؤلف أحيانًا يجعل الأهمية للكنية دون الاسم وأحيانًا أخرى يقاب الوضع، وفي مواضع يعتبر حرف التشديد مكونا من حرفين وفي مواضع أخرى يعتبره مكونًا من حرف واحد ، وأحيانًا يعتبر حرف الألف في كلة « ابن » أو « أبو » قأتماً في الحساب ، وأحياناً أخرى يسقطه من الحساب . . . إلى آخر ذلك من المفارقات التحكمية .

<sup>(</sup>١) ليس في الجدول المذكور أية حروف خضراء .

 <sup>(</sup>٢) انظر الصفعات ٢٥٤ — ٢٥٤ من الأصل الفارسي وما يقابلها في الترجمة العربية .

# التواريخ اللاحقة التي نقلت عن راحة الصدور بطريق مباشر أو غير مباشر

يينا فيا سبق أن المصدر الوحيد الذي نقل عنه الراوندي بعض أخباره عن الفترة المبكرة من كتابه هو كتاب « سلجوقنامه » لظهير الدين النيسابوي الذي أثم تأليفه أثناء حكم السلطان « طغرل » آخر السلاجقة . وهذا الكتاب مفقود ولحكن لدينا من الأسباب مايقطع بأنه كان المصدر الأول لجميع التواريخ الفارسية اللاحقة التي كتبت عن فترة الدولة السلجوقية . وقد استعمله مؤلف « راحة الصدور » وكذلك « حمد الله المستوفى » فكتب في سنة ٧٣٠ هكتابه « تاريخ گزيده » ، وكذلك استعمله « حافظ ابرو » فكتب في سنة ٨٣٠ هكتابه كتابه « زبدة التواريخ » ، وقد ذكره الكتابان الأخيران صراحة على أنه كان واحداً من المصادر التي اعتمدا عليها .

ومما يؤيد أن « الراوندى » و « حمد الله المستوفى » و « حافظ ابرو » نقلوا كثيراً من «ساجوقنامه » أننا نجد طائفة من النبذ تنشابه فى كتبهم جميعاً (١٠). وقد أصبح كتاب « تاريخ گزيده » وكتاب « زبدة التواريخ » فيما بعد

<sup>(</sup>۱) الراجع: يذكر الأستاذ محمد إقبال بعد ذلك بعض النبذ المتشابعة فى كتاب و راحة الصدور، وفى كتاب و تاريخ كريده ، لم ثر وجها لذكرها القارى، الدبى لآنها بالفارسبة وإذا نقلت إلى العربية ضاع الفرض من الاستشهاد بها . ويرى و بلوشيه ، فى فهرست المخطوطات الفارسبة بالمحكبة الأهلية بياريس ح ١ ص ٧٢٧ أن و حد الله المستوفى، نقل مباشره عن وراحة الصدور، ولحكى لا أرى ذلك محتملا لأن و المستوفى ، ذكر مصادره فى مقدمة كتابه وليس هناك سبب لحنف و راحة الصدور ، من ينها .

من أهم المصادر التي يعتمد عليها المؤرخون اللاحقون ، بمعنى أن هؤلاء المؤرخين اللاحقين نقلوا بطريق غير مباشر عن كتاب « سلجوقنامه » ومن بين هؤلا. نخص بالذكر أصحاب « روضة الصفا » و « حبيب السير » و « تاريخ ألنى » لأن هذه الكتب راجت شهرتها في الشرق والغرب على السواء .

وقد ذكر مؤلفوها فى مقدمات كتبهم أنهم نقلوا صراحة عن « تاريخ كزيده » وآثار هذا النقل توجد فى ثنايا كتبهم (١).

وفيها يلى نذكر أسماء الكتب الأخرى التى نقلت مباشرة عن « راحة الصدور » وهي الآتية :

۱ — مختصر عن تاريخ السلاجقة ملحق بمخطوطة من مخطوطات « تاريخ جهان گشای » محفوظة بالمكتبة الأهليـــة بباريس ( تحت رقم ١٥٥٦ مجهان گشای » وقدوصف « ميرزا محمد » مشتملات هذا المختصر في مقدمته التي ألحقها بالمجلد الأول من « تاريخ جهان گشای » وفيا يلي تلخيص لمقاله :

ان هذا المختصر لايعرف مؤلفه ولا تاريخ كتابته وهو يحذف صفحات المقد، قوتبلغ ٣٧ ورقة من مخطوط راحة الصدور و يستعيض عنها بصحيفة وحيدة. وهو يحذف كذلك الخاتمة وتبلغ ٣٥ ورقة من مخطوط راحة الصدور ، كما أنه يحذف أيضاً جميع الأمثال والأقوال المأثورة والأشعار وكل العناصر الدخيلة والغريبة . أما فيما يتعلق بالجزء التاريخي من النص فإنه يحتفظ به سليما دون تغيير

<sup>(</sup>١) المراجع : عند مذا الحد يكتنى الأستاذ محمد إقبال بالمقارنة بين بعض النبذ الواردة ف • راحة الصدور ، والواردة في • روضة الصفا ، ولم ثر وجيه لذكرها لضرورة أقلها بالفارسية وليس في ذلك فائدة القارى، العربي .

بالنقص أو الزيادة مى كلة واحدة ، و بهذا يمكن أن يعتبر هذا المختصر نسخة أصلية للنص التاريخي في كتاب « راحة الصدور » .

۲ — رسالة فى تاريخ السلاجقة بعنوان « العراضة فى تاريخ الدولة السلحوقية » وفيما يلى بعض الملاحظات أنقلها للقارئ عن مقال للأستاذ « ميرزا محد » بشأنها: « ان ثانى مختصرات راحة الصدور عبارة عن رسالة بعنوان العراضة فى الحكاية السلحوقية وضع محمد بن محمد بن عبد الله بن النظام الحسينى اليزدى وكان وزيراً للحاكم المغولى الأخير فى البلاد الفارسية أبى سعيد ( حكم من اليزدى وكان وزيراً للحاكم المغولى الأخير فى البلاد الفارسية أبى سعيد ( حكم من المحرف المحرف المحرف ).

وقد توفى المؤلف سنة ٧٤٣ه ( ١٣٤٢ م ) وأثم تأليف كتابه فى سنة ٧١١ه ( ١٣١١ م ) و يرجع الفضل فى طبع هذا الكتاب إلى الدكتور كارل زوسهايم الألمانى الذى نشره فى طبعة شرقية لها مقدمات وهوامش باللغة التركية فى مطبعة المعارف بالقاهرة فى سنة ١٣٢٦ ه ( ١٩٠٨ م ) ثم أعاد نشره فى طبعة غربية فى مطبعة بريل بليدن سنة ١٩٠٩ بمقدمة وتعليقات باللغة الألمانية مع الاحتفاظ بمتن الكتاب بصورة واحدة فى كلا الطبعتين .

وهذا المختصر الذي يسمى بالمراضة يشبه المختصر السابق في أنه حذف المقدمة والخاتمة والنصوص المعترضة الموجودة في « راحة الصدوو » ، ولكنه يختلف عنه في أن المؤلف لم يترك النص التاريخي دون مساس به ، بل رأى من الأجدر أن يعيد كتابته بطريقة بلاغية مصطنعة . وقد أهمل المؤلف في مقدمته ذكر « راحة الصدور » ولكنه ذكر أن عاده في تأليفه هو كتاب آخر عن السلاجقة من بداية أمرهم إلى أيام حكم السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه ، وهو رغم ما أجراه على الكتاب من بتر وتغيير عاد فتابعنهج «راحة الصدور» تماما بحيث أنها نصادف

فى هذه الواقعة مثالا للانتحال يشبه تماما المثال الذى نجده فى « بزم آرا » عندما ادعى أنه مستقل وأصيل بينما هو انتحال لكتاب « لباب الألباب » تأليف « محمد عوفى » .

٣ — الجزء المتعلق بتاريخ السلاجقة فى كتاب « جامع التواريخ » لرشيد الدين فضل الله. وهو يشبه تماما المختصر الأول الذى ذكرناه فيما سبق فيما عدا أنه ألحق به ذيل يتعلق بحكم السلطان طغرل.

وقد ألحق به هذا الذيل فى سنة ٥٩٥ ه كاتب إسمه أبو حامد محمد بن ابراهيم قال أنه كتبه بعد موت السلطان بمدة ثمان سنوات وشهرين ، وقد استخدمت هذا الجزء من جامع التواريخ بمثابة نسخة أخرى من المتن التاريخي لكتاب « راحة الصدور » فكان في منتهى النفع في كشف بعض المواضع الغامضة والمغلقة .

وفى رأيى — بقدر ما استطعت أن أصل إليه من قراءتى — أن رشيدالدين لم يذكر أنه استخدم راحة الصدور ، وما لم يكن قد ذكر ذلك فى موضع آخر من كتابه لم يقع عليه بصرى ، فإن إهمال رشيد الدين لذكر ذلك يعد أمراً جسيا غير مفتفر من همؤرخ كبير مثله .

٤ - ترجمة تركية لكتاب « راحة الصدور » هي عبارة عن جزء من مخطوط كبير بمنوان « تواريخ آل سلجوق » وضع أيام حكم السلطان مراد الثاني ( ١٤٢١ - ١٤٥١ ) وواضعه غير معلوم ، وينقسم إلى ثلاثة أجزاء ، يتضمن الجزء الأول منه التاريخ الأسطوري لقبائل الأتراك القديمة مترجما عن كتاب « جامع التواريخ » ؛ ويتضمن الجزء الثاني ترجمة « راحة الصدور » ؛ ويتضمن الجزء الثاني ترجمة « راحة الصدور » ؛ ويتضمن الجزء الثالث ترجمة كتاب « ابن البيبي » لكتاب سلاجقة آسيا الصغرى ، وقد طبع الأستاذ « هوتسما » هذا الجزء الأخير في سنة ١٩٠٢ الصغرى ، وقد طبع الأستاذ « هوتسما » هذا الجزء الأخير في سنة ١٩٠٢

بمدينة ليدن نقلا عن مخطوط بها في مجموعة التواريخ المتعلقة بتاريخ السلاجقة<sup>(١)</sup>.

و يوجد من الترجمة التركية لكتاب « راحة الصدور » جملة نسخ مخطوطة فهناك نسخة في « درسدن » ونسخة في المتحف الأسيوى بمدينة «سان بطرسبرغ » ( مدينة لينينجراد ) ، وثلاث نسخ في « طوپ قاپو سراى » في مدينة استانبول .

وفى النهاية نذكر كتاب « تاريخ جهان آرا » للقاضى أحمد الفقّارى وقد كتبه سنة ٩٧١ ه ( ١٥٦٣ م ) وهو لا يشاكل ماسبق لنا ذكره من الكتب، فلم يعتمد كليةً على « راحة الصدور » ولكن من المحتمل أن « الغفارى » كان يرجع إليه و يطلع على مافيه أثناء كتابة تاريخه (٢) .

<sup>(</sup>١) اظر:

Recueil de rextes relatifs à L'histoire des Seljoucides (Vol III)

(۲) المراجع : يورد الأستاذ محمد اقبان بعد ذلك طائفة من النبذ من ، راحة الصدور ،
وما يقابلها في تاريخ جهان آرا ، لم نر حاجة الىنقلها بصينتها الفارسية لمدم نفعها للقارى، العربي.

# الخير المسافرة والتراليون

#### أنسه بالفارسية

العالم الفاصل الـكامل صاحب فنون الدهر افتخار العلماء والفضلاء نجم الدين نور الإسـلام والمسلمين أبو بكر محمد بن على بن سليمان بن محمد بن أحمد ابن الحسين بن همة الراوندى نَوَّرَ اللهُ عَبْرَد وحُفْرَتَه وبَيَّض وجْهَه وغُرَّتَه بمحمد وآله (۱)

#### ونفشله إلى العسوبيتية

الثلث الآول ، الدكتور ابراهيم أمين الشواربي أشاذ بكلية الآداب الشكث الثان ، الدكتور عبدالنعيم محتدم سنين أستاذ مساعد بكلية الآداب الشكث الأخير ، الدكتور فؤاد عبدالمعطى الصياد مدّرس بكلية الآداب

<sup>(</sup>١) المراجع : هكذا افتتحت السخة الفارسية من كناب راحة الصدور .

# دلالات الرموز المستعملة في حواشي الكتاب

١١ : تاريخ ابن الأثير ، طبع ليدن

تك : تاريخ گزيدة تأليف حمد الله المستوفى طبع سلسلة أوقاف جب

ج : جزء أو مجلد

جت : جامع التواريخ لرشيد الدين فضل الله

ح : حاشية

حس : حبيب السير تأليف خواندامير

ر ص : روضة الصفا تأليف مير خواند

زت : زبدة التواريخ اصدرالدين، نسخة المتحف البريطاني (Stowe Or, 7)

ز ن : زبدة النصرة ونخبة العصرة لعاد الدين الـكاتب الاصفهاني، اختصار

أ بي الفتح البنداري ، طبيع هوتسما ( ليدن ١٨٨٩ )

س : سطن

ش : شاهنامه نظم الفردوسي طبع كلكته ( ۱۸۳۹ )

ص : صحيفة ؛ واذا وردت بين قوسين بعد اسم النبي فتكون بمعنى

صلى الله عليه وسلم .

ع : العراضة فى الحسكاية السلجوقية لمحمد بن محمد بن النظام ، طبع الدكتور سوسهايم ( ١٩٠٩ )

فق : الفرابُد والقلائد للثالمي نسخة پاريس (رقم ٣٩٥٦)

ن 1 : النسخة الأصلية

ن د : نسخة الديوان

ن ك : نسخة الكامات

#### ملحوظة :

الرقم الموضوع فى الترجمة العربية بين قوسين صغيرين من هذا النوع [ ] يُنير إلى رقم الصحيفة فى الأصل الفارسي للنسخة التي نقلناها إلى العربية من كتاب دراحة الصدور ، طبع مطبعة بريل بليدن سنة ١٩٢١

# بسلم الدالرهم الرجيم

# واصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيعُ أَجْرَ المُحُسنين

ديباجة في حمد الباري [س١]

# [ شعر فارسى في الأطبل، ترجمته : ]

- الحدية مبدع الأكوان ، وخالق الربيع ونيسان
- ورب الصيف والخريف ، ورب كل شيء في العالم
- خاق العقل والروح أولا ، لانهما مفتاحا جميع المغسَلُــقات
- وهو أيضاً خالق النملة والفيل ، وهو الذى أوجد نهر النيل
- . وهو الذي يخرج النهار من الليل المظلم ، وهو الذي يضيء شمس الـكون
- وهو الذي بسط الأرض فوق الماء ، وهو الذي أخرج الدر" الحر من الماء
  - وهو الذي رفع الساء فوق الأرضين ، وزينها كما يليق
  - بالنجوم التي تضيء الأفلاك ، والتي هي أيضاً رجوم للشياطين الشريرة
    - سبعة منها سياره ، والآخرى ساكنة واجمة
    - \_ ملكها الشمس والقمر وبقيتها جنود؛ وهي جميعاً خاضعة لأمر الملك
    - أحدها ملك النهار والآخر ملك الليل، وبغيرها لا يكون طرب قط
      - الله الذي خلق الوهاد والجبال ، وبسط عليها بساطاً من الخضرة
    - وأبدع الارض من العناصر الاربعة ، وثبّت الافلاك في مستقرها
    - وهى الماء والنار والهواء والتراب، وبها يصبح وجه الارض كالديباج

وشكراً جزيلا لله جل جلاله وثناؤه ؛ فإن التوفيق على شكره يعتبر [ س ٢ ] من أَجَلَ نعمه ؛ وحمداً كثيراً للخالق تعالى كاله وكبرياؤه ، فإن اللسان الشاكر يعتبر من نخباًت كرمه .

# [ بیت فارسی فی الاصل ، ترجمته : ] - لافترض أننی استطعت أن أشكر الله كثيراً ولكن كیف أشكر الله علی توفیقه إیای لشكره (۱) . . ! !

ولله مئات الآلاف من مثل هذا الثناء والحمد ... فهو الملك الذي لا تستطيع رياح المزل الماتية أن تقطع أطناب خيمة كبريائه والشكر الحق لخالق الخلق الذي لا يجلس حاجب على أعتاب جلاله ، حتى لا يصد عنه طلاب أفضاله ؟ فهو يعدل ويفضل .

[ بيت فارسي في الأصل، ترجمته : ]

\_ وسأحمد الله مادام في الدنيا حمد ...!!

وهو القادر الذى لاتصل يد الزوال إلى كبريائه ؛ وهو الرازق الذى لا يبلغ الفهم والكمال حد آلائه ؛ وهو القادر ذو الكمال ، والصانع ذو الجلال ؛ وهو الذى يميت الأرض فى الشتاء فيجعلها كومة من رماد ، ثم يحييها فى الصيف ، ويكسوها حللا زاهية و يجعل صحن الصحراء بلطفه ورأفته كجنات تفوح بالمسك ؛ وهو الذى جعل بياض النهار فاتحة لأرزاق الخلق ، وجعل الليل مطية لراحتهم ، وقد عبر عن ذلك بقوله تعالى :

آية: « هو الذى جعل لكم الليل لنسكنوا فيه والنهار مبصراً » (٢٠). إن جميع الموجودات كائنة فى اسمه ، وجميع المخلوقات ناتجة من صنعه ، وذكر الله أعلى وبالتقديم أولى .

[ شعر فارسى فى الاصل ، ترجمته : ]

\_ افتتحت هذا الكتاب باسم الله، فهو الذي يمنح العطاء ويغفر الاخطاء

<sup>(</sup>۱) حديقة سنانى ، طبع لـكنو ، ص ۱۱

<sup>(</sup>٢) سورة يونس ، آيه ٦٨

- \_ وهو الملك الذي يخلق من القطرة عالما ، ويبدع من الزفرة آلافا من الارواح
  - ـــ وهو الفادر الذي يخلق من العدم وجوداً ، ويذل بقهره العصاة والعاتين
    - \_ لا يحيط الوهم بجلاله، ولا يحيط الفهم بكاله
- لا يتطرق الوهم إلى أعتابه ، ولا يعرف الفهم إدراك صفاته
  - ــ وهو المعبود مدىر الانام والبلاد، وهو المقصود اللطيف بالخلق والعباد
  - ــ وهو مبدع النفع والضر" والحير والشر" ، صانع العتل والروح والجسم
    - لا يتسرب الحيال إلى جلاله ، ولا يتطرق المحال إلى أقواله
- \_ قد تفتحت عنه أزهار حديقة القردَم، وقد جاء عنه ما في المصحف من كــَـلمِـم

وهو عالم أبدا ؛ ناطق بذاته ؛ خالق لا يزال ؛ رازق ذو كال ؛ صفة خلقه ليست بإيجاد المخلوقات ؛ ونعت رزقه ليس بإبداع المرزوقات ؛ وكاكان بصفاته أزلياً ، كذلك لا يزال عليها أبدياً ؛ « وهو على كل شيء قدير » (١) وكل شيء عليه يسير (٢) ، إذا قدر شيئاً وفرض إرادته عليه ، فإنه يبعث إليه بأمره «كن » فيكون ، فينتقل ذلك الشيء من عالم العدم إلى عالم القدم ، وما شاء الله كان . وهو إذا أراد أن يضع أحداً في زاوية الإهال ، فإنه يحكم عليه بالفناء والعدم ؛ وما لم يشأ لم يكن ؛ يابس أحدهم لباس الإيمان الطاهر فيدفع عنه بلاء الكفر فضاد منه ؛ ويجاس الآخر في دكان الحرمان في ساحة الخذلان ، ويسد عليه الأبواب عدلاً منه ؛ فلطفه يم الجميع ، والكل ضارع إليه .

#### [ شعر فارسي في الأصل ، ترجمته : ]

- \_ هو الغني ... ولكنه يدبر لنا ما نريد، ونحن المحتاجون وهو المستجيب
  - \_ وحُركه خلق عالما من لا شيء ، وحكمته أوجدت آدم من تراب
- ــ فالارض باطفه تسمو إلى السهاء ، والافلاك في خدمته تسجد على وجه الغبراء

<sup>(</sup>١) سورة المائدة • آية ١٢٠

<sup>(</sup>٢) الحج ، آية ٦٩ وغيرها من الآيات وهي في سورة الحج : • ان ذلك على الله يسير ،

- ـ وهو الذي شرف الروح كما شرف سليمان ، فذلل له مركب الربح العاتية
  - \_ وهو الذي أودع قطرة في قلب الصدفّ ، فأخرج منها دراً معقوداً (١)
    - ودموع السحاب باسمة بنواله ، كما تبتسم ثغور الحسان
- ــ وبرحته أضحت نافجة الغزال في الطيب كطرر صاحبات العيون الغزلانية

فالحدوث والقدم ، والوجود والمدم ، عبيد قدر ته و خدم عزّته ، والرحمة [س؛] هي صاحبة ديوان جلاله ؛ والعزة هي حاجب باب كاله ؛ «وهو العزيز الرحيم » (٢)؛ وذاته المنزهة خارجة عن حدود الزمان والمكان ؛ وفعله المقدّس بعيد عن كل سؤال ، فلا الزمان يحدّ بقاءه ، ولا المكان يبلي ذاته ؛ وهو قاهم ، قهره يجعل جبل قاف لا يزن مقدار قشة ، و يجعل العدم وجوداً ، و يجعل الوجود عدما ؛ وهو مستغن عن الوجود والعدم ؛ وقدرته بالغة ، بحيث تجعل آلاف النجوم تلوح بصنعه العجيب خلال أطباق السموات السبع ؛ وهو الذي جعل زحل في أوج السماء السابعة حتى يسعد به عبيده في الإقليم السابع من الأرض ؛ وقد أشهد الأقاليم السبعة على سعادة الجالس في مكان الصدارة في السماء السادسة (أي المشتري ) (٢) حتى يطلب قضاة البلاد الرشاد منه ؛ وجعل جلاد الغلك (أي المريخ ) في السماء الخامسة بسبب سوء طويته بحيث إذا أطل على إقليم من الأقاليم فإنه لا ينتقل عنه حتى تسيل الدماء فيه أنهاراً (٢) ؛ ودق للسلطان المتفرد بجواده طبول النوبات الجس في سمائه الرابعة (يعني الشمس ) (٥)

 <sup>(</sup>١) المراجع : الاعتقاد السائد أن الدر يتكون من قطرة من العلم تلنقطها الصدفه ثم تنوس
 إلى فاع البحر .

<sup>(</sup>٢) بسورة الروم ، آية ؛ وغيرها من الآيات .

<sup>(</sup>٣) في اعتقاد المنجمين أن المشترى في السهاء السادسة ويعده المنجمون ، الدعد الأكبركما يسمونه • تاضي الفاك ، •

<sup>(؛)</sup> المريخ في نظر علماء الفلك يوجد في السهاء الحَّامية ويسمونه • جلاد الفلك • .

<sup>(</sup>٠) الشمس في تغلر علماء الفلك توجد في السماء الرابعة .

المفامرون ، ويستمدوا منه الإقطاع ؛ ورفع عرش الطرب بالزهرة في السماء الثالثة (۱) فغتى المطرب ذو الأنغام الطيبة ألحانه الجميلة ، وتمت أسباب الطرب ، وقد دق طبول النوبة الثلاث لوزير السماء الثانية (أي عطارد) حتى يضبط بقامه أمور العالم (۲) ؛ وجعل القمر صاحب المشعل موجوداً في الرواق الأزرق في أول ورقة من دفتر الأفلاك ، حتى يصبح العالم بنوره في رواء (۲) . وهو يثني على جلاله وكبريائه فيقول : « فتبارك الله أحسن الخالقين (١) » .

[ سعر فارسي في الأصل ، ترجمته : ]

مو الذي رفع قبة المهاء الخضراء ، وهو الذي خلق أديم الغبراء

\_ يجعل القمر أحياناً يضىء أطراف الشهباء ؛ ويجعل السُمس أحياناً بأشعتها الذهبية تطوق أديم الدهماء

ـــ هو الله ذاته وحيدة ، وهو منزه عن النظير وصفاته فريدة

\_ والرؤوس ساجدة في عبوديته ، وقد أجمعت على ذلك طوعا أو كرها

<sup>(</sup>١) كوك الزهرة فررأى علماء الفلك يوجد فيالسهاء النالثةويسمونه أبضاً «مطربالفلك»

<sup>(</sup>٢) عطارد نى رأى علماء الفلك بوجد فى السهاء الثانية ، وهو راعي العلماء .

 <sup>(</sup>٣) القمر في رأى علماء الغلك يوجد في السهاء الأولى

<sup>(</sup> المراجع ) ترتب السكواكب على حسب علوها فى بيتمن التمو هذا نصه : زحل شرى مرغمه من شمسه فنزهرت العقارد الأقمار

<sup>(؛)</sup> سورة • المؤمنون ، آية ١٤

# مدح الانبياء والثناء على نبينا محمد المصطفى

# صلوات الله عليه وعلبهم

دار فرجار الوجود وسط دائرة الأفلاك على مركز الأرض فمر بمائة وأربع وعشرين ألف نقطة (١) من نقط النبوة ، حتى يتمكن المتخبطون فى الضلالة ، والضاربون فى تيه الجهالة من الرجوع إليهم طلباً للنجاة .

#### [ شعر فارسي في الاصل ، ترجمته : ]

- صلوات الله الذي يدير الأفلاك والسموات ، على نييه المصطفى الرسول الحسق الذي تبين معجزته كل من أرادها حقيات أيضاً على صهريه (عثمان وعلى) وعلى صاحبه (أبي بكر) في فيهم أصدقاؤه الذين كانوا يشاركونه السراء والضراء ليل نهار وعلى سبطية الشجاعين اللذين يسموان على جميع أهل الجنة وبغير محبة هؤلاء . . . لن يكون لنا في يوم المعاد ملجأ أو زاد وبغير محبة هؤلاء . . . لن يكون لنا في يوم المعاد ملجأ أو زاد وإذا لم يكن قد بق من هؤلاء العظاء والكبراء أثر في هذه الدنيا فقد بق كلامهم ذكرى لمن يتذكر ، فخذار أن تستهين به (٢) . . . !! وكل جوهر ثمين من الكلام ، كان مستطاباً لدى خالق الأنام ولك جوهر ثمين من الكلام ، كان مستطاباً لدى خالق الأنام ولقد قال سيد العرب ، لا كان من يرثني عن طريق النسب فنيا في النال كان من يرثني عن طريق النسب فنياد أن كان الأنبياء حتى صرت سيدهم

<sup>(</sup>۱) إشارة إلى الحديث المعروف : النيون مائة ألف وأربعة وعصر، نأ فب نبي والمرسلون ثلثاثة وثلاثة عصر ، وآدم بنى مكلم ، رواه أبو ذر (كثر العال ، ج ، ٦ س ١٢١) (٢) شه - ص ٤٦ ، س ٢٧

#### \_ لم يرث الانبياء م شخصاً ، ولم يرثهم أحد<sup>(۱)</sup>

ومنات الآلاف من الصلوات والتحيات بعدد قطرات المطر ومافى الصحراء [ 7 ] من مدر .. على روح سيد المرساين ، ورسول رب العالمين الأكرم الأعظم « محمد ابن عبد الله بن عبد المطاب » عليه أفضل الصلوات ، وأكرم التحيات ، فقد خصه الله عز وعلا من بين الأنبياء بمزيد الكرامة ومزية الفضيلة ، فوضع على رأسه تاج الاصطفاء وجعله حارساً على جهات العالم أجمع .

ورد في الحديث: «زويتلى الأرض فأريت مشارقها ومغاربها» (٢٠) ، وجعل أهل أقاليم العالم مطيعين لأمره ، فقد ورد في الحديث «بعثت إلى الأحمر والأصفر (٢٠)» .

وأُمِر بسلّ السيفعلي أعداه الدولة ، جاء في الحديث: « بعثت بالسيف (١٠)».

كَمَّا ورد فى القرآن : « واغلُظْ عليهم (<sup>()</sup> » ، « وما كان اللهُ ليعذَّبَهم فَ وأنت فيهم <sup>(()</sup> » .

<sup>(</sup>۱) أشارة إلى الحديث التعريف: • أنا معاشر الأنبياء لا تورث ما تركناه فهو صدقة ، ( لسان العرب ، مادة ورث ) ( المراجمة : ورد في كنز العال ج ٦ ص ٣١٢ بهذا النص : أنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة ) .

<sup>(</sup>۲) حدیث معروف رواه ثوبان تال : قال النبی (س) زویت لی الأرض فأریت مشارتها ومناربها وسیلنع ملك أمتی مازوی لی منها . . اثر . . ( مشكاه ، طبع دهلی ، س ۵۰۶ )
(۳) حدیث معروف رواه این سعد .

<sup>(</sup>المراجع : هكذا ورد الحديث في أصل السكتاب وصحته بشت إلى الأحر والأسود ، كانر العالم ج ٦ ص ١٠٩ وبشت إلى الناس كافة الاحمر والاسود ) .

<sup>(</sup>٤) اشارة إلى الحديث . ، بعثت بين يدى الساعة بالسيف حتى تعبدوا الله وحده لاشريك له الح . . ، (كذر المهال ، ج٢ ص ٢٥٣ ، كتاب الجهاد ) .

<sup>(</sup>ه) سورة لتوبة ، آية ؛ ٧ ، • ياأيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ علبهم ومأواهم جهنم وبئس المصير . .

<sup>(</sup>٦) سورة الانقال ، آية ٣٣

#### [شعر فارسى في الأصل، ترجمته(١): ]

ــ أيها الحاكم على جميع أرجاء العالم وعلى أبوابه الأربعة وقبابه الثمانية

\_ إن الآدمى طفلٌ في حاجة إلى عونك، والعالم ضعيفٌ محتاجٌ إلى مؤازرتك

ـ وقد علا صوتك في السهاء فقال : أيها الإنسان تعلم المعاملة (٦)

ـــ وقد منحك القدرُ لقاء قدرك تسعَ روضات و ممانى طاقات

\_ وفى الحق إن هذا <sup>م</sup>منَّ بخسُّ ، شبيهُ ببيع يوسف بدراهم معدودات<sup>(٦)</sup>

وليس هناك كلام ميفوق مدحك ، كما إنه ليس هناك ما يعلو الوتر الكبير

إن المتجبرين يضمون جباههم على أعتاب خدمته ، ويقبلون أكمام دولته ، ويجدون لزاماً عليهم شكر نعمته .

#### [ شعر فارسي في الاصل ، ترجمته : ]

ــ البشرى البشرى . . . فقد صار مقاى فى رحاب المصطفى و البشرى البشرى . . . فقد رأت عينى منبر المصطفى و مقرسم

ــ فياليتنى أركب الصعاب وأقدم مهجتى هدية ً للمصطنى [س٧] حتى ولو طوّفت بالآفاق رجاء لقـــاء المصطنى . . . !!

\_ ولتكن روحى وجسدى فــــداء لناقتى التى تحمل عتادى صـــوب سراى المصطنى . . . ! !

\_ ويا أسفا على عُـجمتنا فى حضرة أفصح العرب . . . ! ! ويا أسفا على لكنتنا ونحن تتلهف على مدح المصطفى . . . ! !

<sup>(</sup>۱) من قصیدة لحاقانی تشتمل علی ٦٤ ببتا فی مدح خواجه بهاء الدین ( ارجع إلی کلیات خاقانی طع لکنو ، س ۱۷ ه — ۲۲ ه ) .

<sup>(</sup>٢) لعله يشير بذاك إلى : ( الدين الماءلة ) .

 <sup>(</sup>٣) إشارة إلى توله تعالى : وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين
 ( سورة يوسف ٢٠ ٦ . ٢٠ ) .

والنبى حلو اللسان مصداقاً لقوله: «أنا أفصح (') »؛ وهو مليح الفم مصداقاً لقوله «أنا أملح »؛ وهو شاهد مصداقاً لقوله: « إنّا أرسلناك شاهدًا ('') »؛ وهو الأعجمى وهو الأثركي ذوالعين الضيقة مصداقاً لقوله: « لا تَمُدّنَ عينيك ('') »؛ وهو الأعجمي الذي انطاق لسانه في ليلة المعراج فنطق وقال: « لا أحصى ثناء عليك (نا » . وهو التركي الذي لا يأكل إلا بعد أن يُغِيرَ مصداقاً لقوله: «أرزاقنا تحت ظلال السيوف (°) » .

وهو التركى ، وهو العربى ، وهو الأعجمى ، الذى ورد على لسانه خلال حياته — بعض الألفاظ الفارسية عندما قال : « يا سايان ترا شكم درد<sup>(۲)</sup> » ، و « العنب دو دو<sup>(۷)</sup> » .

خرج من غار حراء بالدين والقرآن لا بالصنم والقربان ؛ له شعر كالليل (^) على وجه أضاء كالضحى (٩) ؛ وهو الذى اتخذ شمار دعوته : « أدع إلى سبيل

<sup>(</sup>۱) إشارة إلى الحديث: أنا أفصح العرب يبد أنى منقريش ونشأت فى بنى سعد [المراجع: وورد فى كنز العال ج ٦ ص ١٠١: • آنا أعربكم أنا من قربش ولسانى لسان بنى بكر ، وورد فى الجامع الصغير السيوطي ج ١ ص ١٠٧ ، أنا أعرب العرب ولدتنى قربش ونشأت فى بنى سعد ابن بكر ... ، ]

<sup>(</sup>۲) سورة الأحزاب الآية ٥؛

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرآية ٨٨

 <sup>(</sup>٤) إشارة إلى الحديث المعروف: • اللهم إنى أعوذ برضائه من سخطك ، وبماناتك من عقو بنك ، وأعوذ بك منك • لا أحصى ثناء عابك ، أنت كما أثنيت على نفسك ( مشكاة المصابيح باب السجود وفضله ) .

<sup>(</sup>ه) لعله إشارة إلى الحديث: أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية فاذا لقيم فامبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف (كثر العالى، ج٢ س٤ ٥٣كتاب الجهاد) (٦) روى أن النبي (س) قال ذلك بالفارسية لسلمان الفارسي، ومعناه: هلوجع بطنك؟ وقد ورد هذا الحديث في مقدمة • شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل ، العناجي س ٧

<sup>(</sup>٧) ممناه : «العنب اثنان اثنان « أى كل العنب حبتين حبتين .

 <sup>(</sup>A) إشارة إلى الآية الأولى من سورة الليل .

<sup>(</sup>٩) اشارة إلى الآية الأولى من سورة الضعي .

ربك (١)» ، فوقفت طائمة لهجنودُ الكبرياء ، وأحاطت به جيوشُ القبة الخضراء ، كا قال له تعالى : « أَلَنْ يَكُفِيكُم أَن يُمِدَّ كم ربُّكم بثلَثَةَ آلافٍ من الملائكة مُنْزَلِين (٢) » .

#### [ شعر فارسى في الاصل ، ترجمته : ]

- \_ طاووس الملائكة (أى جبريل) بريدك، وأقرب المقربين مريدك
- \_ تنام عينك ولا ينام قلبك (٢) وطعامك \_ عندما تبيت \_ عند ربك (١)
- \_ يامن جعلتَ البكونين طوعَ أمرك ، وكنت قاب قوسين أو أدنى<sup>(ه)</sup>[ س ٨ ]
  - \_ إن الله الذي جعل العقل رقيباً للنفس ، جعل اسمك رديفاً لاسمه
- \_ وهناك حيث يستشفع بك الجميع لا تغنى عنهم السموات ولا الصلوات ولا الأكوان . . . !!
  - \_ وتبقى أنت وحدك آخر الشفعاء ، كما أنك خاتم الانبياء(٦)
- \_ فإذا لم تدكن للناس بضاعة من طاعة ، فلتكن منا الذُّوب ومنك الشفاعة...!!

<sup>(</sup>١) سورة النحل آية ١٢٦

<sup>(</sup>٢) سبرة آل عمران آية ١٢٠

<sup>(</sup>٣) أشارة إلى الحديث : • تنام عيني ولا ينام قابي • (صميح البغاري • كتاب الداقب باب ٢٠) المراجع : ورد في كذر العمال ج ٦ ص ١٠٦ بهذا النس : • إنا معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا ، وورد في ج ٦ ص ١١٩ . • الأنبياء تنام أعينهم لا تنام قلوبهم ، وكذاك • تنام عيناي ولا ينام قلي ،

<sup>(</sup>٤) إشارة إلى ألحديث : ، إنى أبيت يطعمني ربى ويسقيني ، (صميح مسلم ، طبع مصر ، ج ١ ص ٣٠٤ )

<sup>(</sup>٥) سورة النجم ، آية ٩

<sup>(</sup>٦) إشارة إلى الحديث المعروف . • على منى بمنزله هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدى (كنز العال ، ج ٦ س ١٠٣ )

# مدح الصحابة والتابعين وعلماء الدين

# رضوان الله عليهم أجمعين

ومئات الآلاف من التحيات والصاوات على أبطال الشريمة ، أثمة الطريقة أصحاب التقوى والشجاعة والدين الذين سووا بين القريب والنريب ، مصداقاً للحديث : « سلمان منا أهل البيت » (١) فقد ضحوا بالنفس والمال في سبيل نضج الدعوة الإسلامية ، وهيأوا طعام الإسلام فقد موء لنا هنيئاً مريئاً، وعلى الخصوص على خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبى بكر وعر وعمان وحيدر (على) رضى الله عنهم وعن سائر الصحابة والتابعين ، وأزواج النبى أمهات المؤمنين .

فأول شخص نهل من الإسلام ، وعانق عروس الإيمان هو أبو بكر الصديق رضى الله عنه فهو خادم الخلافة ، وإمامها المنزّه ، أول من اعتلى منبر الخلافة ، وأول نائب للمصطفى ، صديقه فى الغار ، ومؤنسه وأنيسه ، ومحل أسراره ، كا جاء فى حديث النبى : « ما صبّ الله شيئاً فى صدرى ، إلا وصببته فى صدر أبى بكر الصديق » ، وهو صاحب الأسرار الخافية ومفسر سورة السبع المثانى (الفاتحة ) ، وهو على رأس العشرة المَبشَرة (٢٠) ، رضى الله عنهم ؛ وهو ولى العبادلة المنتفرة ذنو بهم رضوان الله عليهم (٢٠) ؛ وإن أبا بكر الصديق لهو زعيم أهل التحقيق [ س ٩ ] رضى الله عنه وأرضاه ، وجعل الجنة منقلبه ومثواه ؛ وقد ازدان صدر الخلافة به ،

<sup>(</sup>۱) لمشارة إلى الحديث المعروف الذي رواه ابن أسمق ( انظر كتاب سيرة ابن هشام ، طبع جوتنجن ، ص ۲۷۷ )

<sup>(</sup>٢) أى العشرة الذين بصروا بالجنة

 <sup>(</sup>٣) فى عرف أصحاب أبى حنيفة أن المهادلة ثلاثة هم : عبدالله بن مسعود وعبد الله بن عمر
وعبد الله بن عباس ، وفى عرف غيرهم أربعة أخرجوا ابن مسعود ، وأدخلوا ابن عمرو بن الماس
وابن الزبير ( أقرب الموارد )

ونال بحق ما وهبه الله من علم وعمل ؛ فعندما غربت في مغرب يثرب شمس زعيم الأنبياء محمد المصطفى صلوات الله عليه ، و بدأ المنافقون والمشركون يطلقون ألسنتهم بالسوء ، وجزع الصحابة المخلصون ، انبرى أبو بكر رضى الله عنه بيقين إسلامى ، وعناية رحمانية ، وخاطبهم قائلا : « من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ، ألا و إن السيوف التي أظهر الله بها الإسلام على عواتقنا ، فن شاء منهم أن يبرز فليبرز (١) » ، فقال أمير المؤمنين عمر بن الحطاب رضى الله عنه : « لقد كنت تعلباً فصرت أسداً (٢٠) » . فقو يت قلوب الصحابة وخمدت فتنة المنافقين ، وتمكن الصحابة من اقتلاع جذور الردة والنفاق ، و بذروا بذور الدين في سائر الآفاق .

### [ شعر فارسى فى الاصل ، ترجمته : ]

- - فإذا كان محمد قد جعله إمام الإسلام
     فلا نه بسيرته إمام للصحابة وقدوة للم
  - وقد جلس على سرير السلطنة في ملك الجنة
     لأنه من حيث المعتمد واليقين من أعز أحبابه
- ولما كانت ابنته عائشة أم المؤمنين زوجة المصطفى
   فقد أصبح من غير شــك يعرف بالصديق الأكبر
- ــ ولقد وهب ماله للمصطنى وزوَّجَـه من ابنتـــه [س١٠.] فهنيئاً له ما فعل ، وهنيئاً لمن اتخذه أسوة ً حسنة . . ! !

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) معیح البغاری ، طبع لیدن ، ج ۲ س ۲٤۱

<sup>(</sup>٢) المرآجع : لم يورد آلؤاف أصل هذه العبارة بالعربية .

فلما انتهى من أمر أهل الردة فى المين والشام و بلاد العرب جميعها ، ودحر المنافقين وجاءه الوعد الحق ، وبدت عليه الحى التى هى رائد الموت ، اختار عربن الخطاب رضى الله عنه ، ووكل إليه نيابة النبوة ، فانتشر عدل عرفى الآفاق ، وتأثره بالسيرة النبوية ، مصداقاً لما جاء فى الخبر : «لو لم أبعث لبعث يا عر(۱)» ، وأجرى قاعدة : « ما يزع السلطان أكثر بما يزع الرحن (۲)» فألحق العجم بالعرب ، واقتلع جذور الشرك من الأرض ، وكسر طاق كسرى ، وأخذ قصر قيصر ، واستولى على مملكة الخاقان ، وملك الخان (۲) ، فدحر ملوك وأخذ قصر قيصر ، واستولى على مملكة الخاقان ، وملك الخان (۲) ، فدحر ملوك العجم بالسيوف القاطعة ، والسهام الخاطفة ، والرماح الثقيلة القاتلة ، وجعل العالمين فى خوف منه يتهددهم ما جاء فى الحديث : « إن الشيطان ليفر من ظل عمر »(١) فاستعاض عن الدرش بالمنبر واستعاض عن النوبات الخمس التى كانت من بدع فاستعاض عن الدرش بالمنبر واستعاض عن النوبات الخمس التى كانت من بدع الشيطان بخمس صلوات من قبل الرحم والروس وآذر بيجان والعراق وخر اسان إلى بالعراق ، وأسس منابر الإسلام فى الروم والروس وآذر بيجان والعراق وخر اسان إلى حد تركستان ... جزاه الله عناخير جزاء الدنيا والآخرة ، اللهم نور قبره كانو رمساجدنا.

# [ شعر فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

- أمير المؤمنين عمر الذي هو أول من اتخذ المنبر في الإسلام وكانت أياديه وأفضاله لا عد لها ولا حصر بالنسبة للدين.

قد استولى على قصر قيصر، وأسلم فرسان قيصر على يديه
 ووسم جبين نسل الإسكندر بميسم الإسلام

<sup>(</sup>۱) حديث روى عن أبى بكر الصديق ( تاريخ الحلفاء للسيوطي ، طبع كاسكتة ، م.۹ ٩ بتصرف يسير ) .

 <sup>(</sup>۲) حديث معروف انظر لسان العرب في مادة وزع ، وفي الحاشية زيدت كلة الفرآن
 بدلا من كلة الرحن .

<sup>(</sup>٣) ألمراجم : داخانان، و د الحان ، لقبان لملوك الترك .

<sup>(</sup>٤) حديثُ معروف ( تاريح الحُلفاء السيوطي ، ص ١١٧ بتصرف يسير ) .

\_ وهو الذي من خشية خنجره ، انقلب أعداء الدين فصاورا أصدقاء ، [م ١١] وهو الذي رفع التيجان عالية على رؤوس المسلمين ،

> \_ ولقد أهرقت فتاة فقيرة قعب لبن على التراب فارتعد التراب خشية درَّته واضطرب من العذاب

> \_ وأسرع بجمع الفطرات وملًا منها القُسُعُب في الحال ثم وضعه على كف الفتــــاة أمام عُسمر . . !!

\* \* \*

وعثمان هو فريد العصر ، جامع القرآن ، زوج الكريمتين ، وخاتم القرآن في ركعتين ، ذو النورين الطاهرين ، وقد شرفه الرسول بما أورده في حقه حينما قال : « كيف لا أستحيى من يستحيى منه الملائكة »(١) .

[ شعر فارسى في الأصل ، ترجمته : ]

لم يختم أحـــــ ألقرآن فى ركعتين ســـــوى عثمان ولم يكن بين الصحابة من هوخير من عثمان فى جمع القرآن ... ١١

وهو القـــدوة والإمام والرائد والمقـــدى
 الذى لم يبلغ أحد شأوه فى خدمة الدين والإسلام ...!!

ــ ذاق الجميع نعمته وجحدوها فصاروا كالغوغاء

ولم ينتفع أحد بمثل هذا الكفر والجحود والنكران ...!!

- ثم جاء على من بعـــده فكان فريداً فى المعالى وحكمالذى والمسيحى والمسلم، ولم يبلغ أحدفى ذلك شأو ه...!!

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) حدیث معروف ( ارجع الی صحیح مسلم ، طبع مصر ج ۲ ص ۲۳۵ ، وتاریخ الحلفاء ص ۱۰۲).

وعلى هو أسد غابة الشريعة ، ورئيس عالم الطريقة ، الليث الهصور ، الضارب بالسيفين ، الطاعن بالرمحين ، المصلى إلى القبلتين ، أبوالحسن والحسين ؟ وهو الشجاع الذي أول ما امتدت يده إلى أراقة الدماء امتدت إلى قتل عدو أبى بكر الصديق (۱) ، فشطره نصفين ، وأخاف كل رافض للإسلام ، وقد جا، إس ١٢] على لسانه : إننى ناقم على أعداء الصديق ، ومنتقم منهم جميعاً .

وهو على بن أبى طالب ، نيث لؤى بن غالب رضى الله عنه وأرضاه .

# [ شعر فارسى فى الأصل، ترجمته: ]

- هو صهر الني وابن عيه الأكبر
- وهو زوج زهراء النبي ، وهو أبو الحسن والحسين
- رد"د ما شدّت في رفعة الاحساب في جميع العالم وقل ما شدّت ... فلن تجد من هو أرفع منه ...!!
- وقد ثبتت به أصــول الإسلام في الارض
   وهو مقتلع البــاب الحديدي خصن خسر
- وهو على بن أبى طالب ، أسد الله الغالب ، الذى استطاع فى المعارك أن يكون
   قاتلا للكفار المشركين وعرو بن عنتر (٢) .
- \_ إن النَّمس ، خجلًا لموت هذا الورع التتى ، وهو يصلى ، قد امتلائت عيناها بالدماء وهي في حجب المغرب ...!!

وأرواحنا ورؤوسنا وآباؤنا وأمهاتنا فداء لتلك الأعين التي رأت جمال النبي ، ولتلك الآذان التي استمعت لأقواله ، ونحن أولياء لصحابته الطاهرين ونعتبر أعداءهم أحقر من التراب .

<sup>(</sup>۱) المراجع: وردق حواشى الكتاب أنه لا يعرف على وجه التعقيق المقصود بعدو أبي بكر. (۲) المراجع: في حاشية السكتاب أن المقصود بعمرو بن عنتر غير معروف ، وذهب ناشر السكتاب إلى أنه شخصان عمرو وعنتر ، وإن عمرو هو عمرو بن عبد ود الذي قتله على في غزوة اختدق .

# [ شعر عربي في الأصل ]

دِيني لأصحاب النبيّ المصطنى إنى كفرتُ بربى إنْ لَوْ أَ فَتَرِي (١)
يا رب إن غلبت ذنو بي طاعتي فأبو حنيفة شافعي في المحشر

\* \* \*

وحداً وثناء كثيرين ، وسلاما وتحية زائدين آناء الليل وأطراف [ س ١٣] النهار (٢) ، على أرواح أثمة الدين المجتهدين في الشريعة ، الإمام الأعظم أبي حنيفة السكوفي (١) والإمام المعظم الشافعي المطلبي (١) ، وأبي بوسف القاضي (٥) ، ومحد ابن الحسن الشيباني (١) وسفيان الثوري (٧) ، ومالك (٨) وزفر (٩) ، وأحد ابن حنبل (١٠) ، وعلماء التفسير والمشايخ أصحاب الحديث رضي الله عنهم أجمعين ؛ ابن حنبل (١٠) ، وعلماء التفسير والمشايخ أصحاب الحديث رضي الله عنهم أجمعين ؛ فقد سلكوا جميعاً طريق الله ، واجتهدوا جميعاً في شريعة المصطفى ؛ وما أسوأ حظ من يجرؤ على الطعن في واحد منهم ، فقد كانوا جميعاً على حق ، وطريقهم جميعاً هو شرع المصطفى .

<sup>(</sup>١) المراجع : هذه الفطرة ستيمة في الوزن وقد أصابها تحريف .

<sup>(</sup>٢) سورة طه ، آية ١٣٠

<sup>(</sup>٣) هو النمان بن ثابت النقيه المشهور ، ولد فى سنة ٨٠ ه وتوفى فى سنة ١٥٠ هـ ( تاريخ ان خلسكان فى حرف ن )

 <sup>(</sup>٤) ابو عبدالله بن أدريس الفقية ولد في سنة ١٥٠ ه ، وتوفى في سنة ٢٠٤ ه
 في مصر ( ابن خلسكان ، حرف م )

<sup>(</sup>٥) القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبر اهم الأنصاري المتوفي سنة ١٨٢هـ ( ابن خلسكان، حرفي)

<sup>(</sup>٦) ابو عبد الله محمد بن حسن بن فرقد الشيباني الفتيه الحنني المتوفى سنة ١٨٩ هـ

<sup>(</sup> نفس المرجع حرف م )

<sup>(</sup>٧) آبو عبدالله سفيان بن سعيدالتورى الحكوق ( ٥٠ – ١٦١ ه. نفس المرجع حرف س )٠

<sup>(</sup>٨) مالك هو الامام أبو عبدالله مالك بن أنس المتوفى سنة ١٧٩هـ ( أنس المرجع حرفم).

<sup>(</sup>٩) ابو الهذيل زفر بن الهذيل الحنني المنوق سنة ١٥٨هـ ( نفس المرجع حرف ز ) ٠

<sup>(</sup>١٠) الامام ابو عبدالله احد بن محمد بن حنبل المنوفي سنة ٢٤١ هـ ( نفس المرجع حرف ا) .

ولا بجب أن يصل التمصب إلاّ إلى الحد الذي يجيز فقط لمن يعتقد في مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفه الكوفى رضى الله عنه أن يقول: إن مذهبه أوضح المذاهب وأقربها إلى الله . و إن الشخص الذي يعتقد في مذهب الإمام المعظم الشافعي المطلبي رضي الله عنه أن يقول : إنَّ مذهب الشافعي هو أسهلها وأسلمها . أما الذي يقول إن أبا حنيفة والشافعي ليسا على حق ، فإنه كافر يقينا وملحد بغير شك . وما أتمس وأشقى وأبمد عن الانصاف وأحق بالنار ممن لا يعرف مقدار واحد من ألف من علم الشافعي ، ثم يقول إن الشافعي مخطىء في هذه المسألة أو تلك . . ! ! و إذا كان الظلم في العالم كثيراً والغبن لا حد له ، فليس أظلم من أن يقضى شخص ثلاثين عاما في تحصيل علوم الشريعة ، وأنواع اللغات والأحاديث والتواريخ ، وسير السلف بالعربية والفارسية فإذا اعتلى منبراً قال عنه عدوْ مجاهلُ حقيرُ أو امرأة عجوز غافلة إنه لا يعرف شيئًا . . ! ! أو أن يقضى فقيه عشرين عامًا يشتغل فيها بعلم الخلاف والجدل حتى يستطيع أن يقرر مسألة في محفل من الحافل، فينبري له شخص لم يقض في المدرسة أكثر من شهر واحد فيقول إنه أخطأ في هذه المسألة . . ! ! وأعجب من هذا كله أن يجترىء أحد على كبار أئمة الدين . . ! ! [ س ١٠ ] وأن يتطاول على الإمام الأعظم أبي حنيفة الكوفي رضي الله عنه ..!! وهو الذي قيل في حقه إنه لو لم يسلك سبيل الاجتهاد ، لما تكشفت مسائل الدين ، وإنه هو الذي بسط خوان الإسلام وحلَّ دقائقه ، فاستفاد منه الآخرون .

# [ شعر فارسى فى الاصل ، ترجمته ]

- لو لم. تدكن فتاوي النعان لما كان الإسلام ولو لم يكن الخاتم لما كان ملك سلمان . . !!
- ولو لم يكن النعان مرشداً ودليلا ، لما كان هناك من يستطيع الإفتاء . . ! ! وكيف يتأتى جمع السنابل إذا لم يكن للدهقان بيدر (١ . . ! !

<sup>(</sup>١) المراجع : الدهقان هو المزارع صاحب الأرض .

وأرواحنا الغالية فداء للشافعي المطابي الذي أنصف وقال : « الناس كلهم عيال أبي حنيفة في الفقه » . وقد قرر بشأنه أن المسائل التي كشفها كانت نتيجة للوحي . وكما أن عمر سراج أهل الجنة (١) ، فإن أبا حنيفة سراج الأمة ، ومن حسن الحظ أنه عند ما أفلت في مغرب الأرض نجوم الصحابة « أصحابي كالنجوم (٢) » توهيج سراج مشكاة المكوفة ، فاستضاء بنورد العراق وخراسان والروم والتركستان ، مصداقا للحديث : « سراج أمتى أبو حنيفة » (٢) فدينه ديني ومذهبه مذهبي و إليك أبياتاً في هذا المعنى :

### [ شعر عربي في الأصل ]

هَا فاعنموا يَا أَيُّهَا النَّقلات وطويتى رغمًا لأنف الشاني والله يعلم ، مذهب النعان في ورطة الشبهات والطغيان[س٠١] حتى استوت فنجت من الطوفان (١) في الفقه والفتوى وفي الإنقان

يا ربِّ تَعْلَمُ أَنَّ زادى حبّهم هذي عقيدة والديّ ومَذْهبي ومذهبي ويني لأصحاب النبي ومذهبي فسفينة الإسلام بعد وقوعها وقفت على الجوديّ رأى إمامنا الناسُ كُلُهم عيالُ إمامنا

 <sup>(</sup>۱) إشارة إلى قوله ( صلم ) روى عن أبن عمر نام : قال رسول الله ( صلمم ) • عمر سراج أهل الجنة • ( تاريخ الحلفاء السيوطي ، طبح كلكته ، ص ١١٦ ) .

<sup>(</sup>۲) د أصحابي كالنجوم ، حديث رواه عمر بن الحطاب قال : قال رسول الله ( صامم ) د سحابي كالنجوم بأبيهم اقتديم اهتديم ، ( مشكاة المصابيح ، باب منافب الصحابة ، الفصل الثالث) (٣) يشير إلى حديث يعتقد الأتمة في وضعه وهو قوله ( صلعم) . • إن آدم افتخربي ، وأنا أفتخر برجل من أمتي اسمة النعان وكنيته أبو حنيفة هو سراج أمتي ( الدر المختار ، طبع مصر ص ٣٦ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة هود ، آية ٢٤٠

أعطاه ربُّ العالمين فضايلا أربَتُ برفعتها على الإنسان يا مَنْ يوازنه بَمَنْ هُوَ دُونَهُ هل مثلُه في حيز الإمكان..؟! فاغفر إلهى للأثمة كلَّهم وجميع أهل الصدق والإيقان واخصُصْ إلهى والدَّى برحمة محفوفة بالرَّوْحِ والرِّبِحان

ولقد شرفه صاحب الشريعة بقوله الحلو الكريم: « هو سراج أمتى ، هو سراج أمتى » . وقد قيل إن أهل الظامات في آخر الزمان طلبوا مصباحاً ولا بد لنور المصباح من زيت ، والزيت لا بد أن يوجد ، فقال لهم المصطفي أفضل الأنبياء سأرسله لهم من لعاب لساني ، لا من لعاب النحل فإنه لزج سميك يصنع منه الشمع ، ولا عجب أن يُصنع مصباح من لعاب المصطفى ، عند ذلك أخذ الرسول نصف تمرة وعبأها بلعابه ، وأعطاها لعبد الله بن مسعود (١) ، فأعطاها ابن مسعود لمانة في درج ، وانقضت فترة فإذا بأمرأة عجوز تأتى إلى حماد وتقول له : أمانة في درج ، وانقضت فترة فإذا بأمرأة عجوز تأتى إلى حماد وتقول له : الأمانة إلى هذه المرأة » ففتح أبو حنيفة الدرج ، فأبصر نصف التمرة ، فقالت المرأة : « ليست هذه ملكي فكيف آخذها ؟ » فأخذ يتناولها سبعين مرة شم

<sup>(</sup>۱) هو عبد بن مسعود بن غافل بن حبيب من كبار الصحاية ، شهد بدرا ، وساير المشاهد ، وهو أيضاً من أجلة النقباء ، ومن مقدميهم في القرآن والقنوى ، توفي سنة ٣٣ هـ (طبقات ابن سعد ) .

 <sup>(</sup>٢) هو أبو شبل علقمة بن قيس بن عبد الله السكوق من كبار التابعين الفقهاء ، وهو
 من أصاب عبد الله بن مسعود توق سنة ٦١ ه ( طبقات الحفاظ الذهبي ) .

<sup>(</sup>٣) أبو عمران ابراهيم بن يزيد النغمي الكونى نقيه أهل السكوفة ومفتيها ، روى عن علقمة ، وتوفى سنة ٩٧ هـ ، وكان مولده سنة ٤٧ هـ ( طبقات الحفاظ ، وتاريخ ابن خلسكان ) (٤) هو أبو اسماعيل حاد بن أبن سليان السكوفي الفقيه ، كان مولى لأبي موسى الأشعرى روى عن النخمي ، وأخذ الفقه عن الامام أبن حنيفة السكوفي ، توفى سنة ١٢٠ هـ (طبقات الحفاظ)

يعيدها إلى مكانها ، فقالت الرأة : لا قيمة لها ، فأكلما أبو حنيفة ، فبدت[س١٦] في قابه س في الحال - آلاف من أشعة النور وحمل من المشاعل ما أنار المشرق والمغرب ، وأصبح هو والشافعي الإمامين الأعظم والمعظم ، أبو حنيفة العين اليمني ، وأصبح المطلبي (أي الشافعي) هو مقرر شرع النبي ، وصار محمد بن إدريس (أي الشافعي) طاووس روضة التقديس ؛ وأصبح للإمامين مذهبان والحق واحد .

#### [ شعر فارسي في الأصل ، ترجمته (١) : ]

- \_ الجميع خيسرون ... فحذار أن تفعل السوء ...!!
  - وليس في الدين تثنية ، فحذار أن تثني أنت .. !!
    - \_ وإنهم جميعاً لخيدرون .... فلا تةحم فسادك

ودع سوءك واترك خصومتك .. !!

فيل تظن أنك الخبير الذى أرسلته العناية الإلهية لينقد الدر المبعثر. ١٠ ونقد قدّر رفيع الدرجات لكل واحد منهم درجة رفيعة ، مصداقاً لقوله تعالى : « يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات (٢٠ » فكلهم سوالا رضى الله عنهم وعن محبيهم .

وأما الاجتهاد فشيء إذا أخطأ صاحبه فإنه لا يحرم الثواب « إن أصاب فله أجران و إن أخطأ فله أجر واحد » ولولا اللماب الحقيقي النبوى ، لما استطاع أبو حنينة أن يكشف مثل هذه المسائل ، فكيف كان اللعاب في المنام يستوى تما حدث في اليقظة ... ؟!

<sup>(</sup>١) حديقة سنائي ، طبع أحكنو ، سـ ٨٣ و ٨٤

<sup>(</sup>٢) سورة المجادلة ، آبة ١٢ .

وقد روى أن امرأة جاءت إلى الإمام الأعظم أبى حنيفة فى المسجد ، وفى يدها تفاحة نصفها أحمر ، ونصفها أصفر ، وقالت للقاصى أبى يوسف : « اعط هذه التفاحة إلى أبى حنيفة » فأغلظ لها أبو يوسف القول ، وقال لها : « اذهبى أيتها المرأة إلى حال سبيلك ، واقصدى من كنت معهم فى الليلة الماضية ، فإنك تخطئين بالحجىء هنا » فقالت المرأة : « يا أبا يوسف لقد أخطأت أنت ، و بعدت عن الصواب ، فلا تعبث بى فنى المسألة سر ، وفى الأمر كناية » .

# [ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته(١) : ]

\_ إنك لم تر سليمان في ليلة من الليالي ، فكيف تستطيع أن تفقه لغة الطير ..؟١

فأخذ أو يوسف التفاحة إلى الأمام الأعظم ، وقال : « إن امرأة واقفة بالباب تقول ، اعط هذه التفاحة إلى الإمام أبى حنيفة » فأخذ الإمام الأعظم أبو حنيفة التفاحة وشقها ، ثم وضعها أمامه ؛ فسأله الحاضرون ما أمر هذه التفاحة ؟ [[س١٧] فقال أبو حنيفة : « أرسلت تستفتيني أنها حائضة وأن الحيض يكون أحياناً أحمر اللون وأحياناً أصفر ، فهتي تجوز لى الصلاة ؟ » . ولقد أجبتها بأن تصلى عند ما تتطهر .

وفى يوم آخر جاء إليه فلاح وقال « إننى فقدت حماراً ، ولن يستطيع أن بحال لله هذا المشكل إلا رأيك الصائب، فيا إمام المسلمين ، وحكيم العالمين ، أرشدنى إلى رأى أهتدى به . فقال له أبو حنيفة : « اذهب واحتجم » فبينا كان الرجل يحتجم ، و يجرحه الحجام ، تطلع ببصره فرأى الحمار ، فجرى ، وقال للحجام ، تطلع ببصره فرأى الحمار ، فرى ، وقال للحجام ، تقد انتهى الأمر . . ! ! وأسرع إلى الحمدار ، وتعلق برقبته ، ثم أخذه إلى

<sup>(</sup>١) مثنوى سير العباد اسنأتي ( ديوان سنائي ، ورقة ٢٠٧ ب ) .

أبى حنيفة وقال: « فى أى خبر وجدتَ هذا؟! فقال أبو حنيفة: إن الله يقول « إن مع العسر يسرا(١) » ولقد أردت أن أولك ، والحجامة أمر مباح ، ودعوت أن يذهب هذا الجرح كربك » .

وله من هذا القبيل وقائع كثيرة ، ومسائل عديدة كان رأيه الرزين وجهد، المتين وعلمه المبين مفتاحا للمغلق منها ؛ وقد روى جدى لأمى الإمام السعيد ، والمرحوم الشهيد مولانا الإمام ، ولى الإنعام ، سديد الدين جمال الإسلام ، سيد الأئمة والعلماء ، سند الأصعاب محمد بن على بن أحمد الراوندي رضي الله عنه وأرضاه ، وجمل الجنة منقلبه ومثواه ، عن الإمام الكبير ظهير الدين الاسترابادي رحمه الله أنه قال ٥٠ سممت بإسناد صحيح عن أئمة الدين ثقةً عن ثقة أنه بينها تعلَّق الإمام الأعظم أبو حنيفة الكوفي رضي الله عنه بحلقات الكعبة في حجته الأخيرة دعا الله قائلا: « إذا كان اجتهادي صحيحاً ومذهبي حقاً فانصره ، فاتمد وضحت مسائل الشريعة الإسلامية من أجل وجهك » ،فصاح هاتف من الكعبة قائلا : «حقاً قات مازال مذهبكمادام السيف في يد الأتراث»و حمداً لله تعالى من ما ] أن قوى ظهر الإسلام به ، وهاهم أمحاب أن حنيفة هانثون ناعمون ، قريرو الأعين ، لأن السيف في يد الأثراك في بلاد العرب والعجم والروم والروس. وقد رسخ سلطانهم في القلوب، وهم سلاطين آل ساجوق، رحم الله الماضين منهم وأبقى الباقين،فلطالما اختصوا العلماء من أصحاب أبي حنيفة بالعطف والرعاية ، بحيث استقرت محبتهم في قلوب الناس جميعاً شيباً وشباناً ، ولقد اختص السلطان سنجر - برّد الله مضجعه - بعنايته أئمة الحنفية في خراسان وماوراء النهر، وغزنه الذين

<sup>(</sup>١) سورة الانشراح ، آية ه

كانوا يلقبون بلقب «صدر جهان (۱) كا اختص الإمام برهان الدين (۲) بمنابته ، بحيث إنه حينا استولى أمير الخطا (۲) الكافر على هذه النواحى ، فإنه لم يستطع أن يحتفظ بملكه بغير معونتهم وما زال لأصحابهم الحكم والتمكين ؛ ولقد أخرج من المناصب فى جميع الأنحاء كل من لم يكن من أصحاب أبى حنيفة ، وأسندت المناصب إلى أصحابه ، كا فعل السلطان السابق محمد قدس الله روحه العزيزة عندما استقر مقام الشافعية بالمسجد الجامعلد «نظام الملك» (۱) بأصفهان فأمر بقطع الرؤوس ، وأرسل الجيوش حتى خطب فى ذلك المسجد قاضى القضاة صدر صدور الدنيا ركن الدين (۱) أقر الله عين الدين والإسلام بمكانه ، فلما بلغه أن أصحابه صلوا فى المسجد طرب حتى طوح بقلنسونه عن رأسه ، ثم قام وصلى ووزع الصدقات ، فى المسجد طرب حتى طوح بقلنسونه عن رأسه ، ثم قام وصلى ووزع الصدقات ، وقد فعل مثل ذلك فى جامع همدان ؛ ولَـكم أتمنى أنه عندما تصل راية الدولة والسلطنة فى ركاب السلطان المأمون ، وجنده المظفر إلى همدان ، أن يصنع مثل ذلك ،

<sup>(</sup>۱) يقصد بقوله هنا رجالا مثل • صدر جبان عبد العريز بن عمر بن عبدالعزيز بن مازه، وصدر جهان محد بن عبد العزيز بن عمر العزيز بن عمر ابن عمد بن عبد العزيز بن عمر ابن عبد العزيز ابن مازه وكانوا جيما من آل السيد الامام برهات الدين البخارى الحنني ( ارجم المي حواشي جهار مقالة لميزا محمد الفزويني ص ١١٤ — ١٢٠).

<sup>(</sup>۱) يَمَى الامام برهان الدين عبد العزيز بن مازة البخارى الحنني الذي ينتسب إليه جمع آل برهان ( المرجم السابق ص ۱۱۵ ) .

<sup>(</sup>٣) بقصد به کورخان الحطای الذی استولی علی ماوراه انتهر فی عام ٣٦٥ هـ ( ارجم فی بیان ذلك إلى د 1. ( ، فی حوادث عام ٣٦٠ هـ ) .

<sup>(</sup>٤) المقصود هنا هو نظام ألملك الذي أسمه أبو نصر أحمد بن نظام اللك المسمور الذي كان وزيرا لمسكشاه ، وقد لقب ألقاب أبيه قوام الدين نظام الملك صدر الأسلام ... • ( 1 1 ج ٠٠٠ ص ٣٠٤ ) .

<sup>(</sup>ه) يبدو أن المقصود بركن الدين هنا ركن الدين صاعد بن مسود الدى كان من أسرة آل صاعد بأصفهان ( ارجم إلى النص القارسي ص ١ ؛ س ١٠ ) وقد كان ممدوح جال الذين ابن عبد الززاق الأصفهاني وابنه كمال الدين الاصفهاني ، وقد توفي عام ٢٠٠ ه تقريبا ( ارجم إلى تذكرة الشمراء لدوانشاه ص ١٠٩ ) .

فتكون الصدقات واجبة عليه، كا يكون الشكر واجباً له، فهو ملك الزمان المؤيد [س٠١] بالتوفيق ، وهو ظل الله فى الأرض ، صاحب القران فى كل مكان ، وقد أكرمه الله فصح اعتقاده على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة رضى الله عنه ، وقد وجب على أهل الروم كذلك أن يشكر وا الله لأنهم يعتقدون فيا يعتقد فيه سلطانهم عظيم الدهر الملك القاهر الذى ألقابه كالآنى :

« ملك العالم ، سلطان بنى آدم ، مولى ملوك العرب والعجم ، مالك رقاب الأمم ، سيف الإسلام ، ظهير الإمام ، مجير الأنام ، نخر الأيام ، يمين الدولة وأمين الملة ، شرف الأمة ، مليك بلاد الله ، حافظ عباد الله ، سلطان أرض الله ، ناصر خليفة الله ، غياث الدنيا والدين ، كيف الإسلام والمسلمين ، قاهم الملوك سيد السلاطين ، الصادع بأمم الله ، القائم بحجة الله ، قامع الكفرة والمشركين ، قاصم الملحدين ، كيف التمة منين ، ظل الله في الخافقين ، المؤيد على الأعداء ، والمنصور من الساء ، شباب سماء الخلافة ، نصاب العدل والرأفة ، باسط الأمن في الأرضين ، ناشر الإحسان في العالمين ، سلطان الخلق ، برهان الحق ، محرز عاللك الدنيا ، مظهر كلة الله العالميا ، ولى النعم أبو الفتح كيخسرو ابن السطان الكريم ضياء الملة علاء الدولة وسناء الأمة (١) ، كيف الإسلام والمسلمين عز الدين قلج ارسلان ابن السلطان السعيد معين خليفة الله مسعود ابن السلطان العادل عضم عضم عليه الأرض قلج ارسلان بن سليان بن غازى (٢) ابن قتله ش بن اسرائيل بن سلجوق ، لا زال جيد الزمان محلي بعلائه ، وعين ابن قتله ش بن اسرائيل بن سلجوق ، لا زال جيد الزمان محلي بعلائه ، وعين

<sup>(</sup>١) كذا في الحاشية ، وفي ننتن ﴿ اللهِ ، .

 <sup>(</sup>۲) زید فی الحاشیة قوله ، وجدت فی نسبة اسمه ، قرا آرسلان ، واقبه ، غازی ،
 ولسکن ذکر غازی مع قرا آرسلان لم برد فی أی کتاب آخر .

الدهم باصرة بضيائه ولا يزال ممتعاً بشبابه ذخراً لأحبابه ، وما رأيت أجلَ منه في القلوب خطراً وألطف منه في الصدور محلا ، وأحرَّئ منه بالشكر ، وأحق منه بالمدح » .

والدهر عقيم لا يستطيع أن يلد مثيله ، فيو صاحب العرش الذي آس ٢٠ ] تلقى تاج « ملكشاه » و « سنجر » وهو الملك الذي ضربت شهرته شهرة قياصرة الروم ، وحجب صيته صيت ملوك الصين ، وهو العاهل الغازى يستمد ضياءه من سيفه ، ويكون للأرض المكنة والقرار من ثبات قلبه و يده ؛ والإقبال يجرى في عنانه ، والدولة تقيم على أعتاب مكانه .

[ بيتان فارسيان في الاصل ، ترجمتها(١) : ]

- \_ إن الإقبال الإلهي بحرى ليل نهار ، وقد انقاد لك وحدك .
- \_ ولكثرة ما أقمت من عـل وعمارة ، جعلك الفلك الدائر ذكرى لـ وجمشيد ، و دكسرى ،

النجم إذا أضاء فهو صورة لرأيه ، والقمر إذا تكشف فهو فيض من خاطره المشرق، وقد أقسمت السماء يميناً على سعادته ويسارد ، وتيسرت كل الرغبات بعطاء عمينه .

[ بيت شعر فارسي في الأصل ، ترجمتة (٢) : ]

ــ يا من أقسمت السهاء بأيمــان مغلظة على هناءته ويساره .

ــ ويا من تيمرت الرغبات بعطاء يمينه . . . ! ا

وقد ترصد الزمان ليفعل ما يشير به رأيه الثاقب ، وترقبت السعادة لتضفى على وجهه الجيل ما هو جدير به .

<sup>(</sup>١) من قصيدة لمجبر الدين السلقاني في مدح السلطان آرسلان ( ارجم إلى خاتمه ذكر آرسلان بن طغرل ) .

<sup>(</sup>۲). من قصيدة السيد حسن الغزنوى في مدح بهرامشاة الغزنوى ، وهي قصيدة تعمل على ٣٦ ييتا ( ديوان السيد حسن غزنوى ، النسخة الحطية بالمتعن البريطاني ، ورقة ٢١ ١ ب ).

# [ شعر عربى في الأصل(١) ]

لجلال قدرك تخضع الأقدار وبيمن جدك يَحْكُمُ المِقْدَارِ والله حيث حلاتَه (٢) الله جار[س٢١] والله حيث حللتَه (٢) الك جار[س٢١] [بيتان فارسيان في الاصل ، ترجمتهما (٢) : ]

- فَيَأْيِهِ الشّابِ السعيد ...!! أنتَّى للدهر الهرم أن يأتى
 بنظيرك في هدَيَه المدنيا العجوز في مائة قرن مقبلة ...؟!

ــ لقد تفتحت عين السعادة ، لتظفر بنظرة من وجهك وأصغت أذن الزمان ، لتستمتع إلى مايشير به رآيك ...!!

و بسعادة أيامه أصبح المشترى صاحب القران (نجمالـــد) و بلطافة طبعه الموفق شرعت الزهرة (٢) تصنف الأغاني .

#### [ بيتان فارسيان في الأصل، ترجمتهما : ]

ولكثرة السعادة التي تقع في أيامه ، جعل و المشترى ، صاحب القران

\_ والكثرة الالطاف التي في طبعه ، تأخذ الزهرة في تصنيف الاغاني

ووفقاً لأمره جرت مياه العيون الدافقة على قم الجبال الشاهقة ، وتشبها بقلمه استمد قصب السكر حلاوته فى الحقول بين النوار والأزهار .

[ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته : ] — إن قصب السكر منذ تسبّـة علمك وهو يدعى لنفسه الحلاوة ...!!

<sup>(</sup>۱) من قصيدة لمؤيد ألدين الطغرائي في مدح السلطان محد بن ملسكهاه ، وهي تشتمل على ٥ ميتا ( ديوان الطغرائي النسخة ألحطية بالمتحف البريطاني ورقة ٢٤٢ - ٣٠٣ ب )

<sup>(</sup>٢) لعل الضمير هنا يرجع إلى الدهر .

<sup>(</sup>٣) من قصيدة للسيد حسّن الغزنوى في مدح السلطان سنجر ، وهي نشتمل على ١٨ بيتا النسخة الحطية الديوان بالمتعف البريطاني ورقة ١٢٠ ب) .

<sup>(</sup>٤) المراجم . الزهرة نجم يمثل الأنونة والحلاعة والطرب .

لقد أضاء وجهُ الدهم بنور وجهه ، وأضحت أطراف المزرعة روضة مخضلة تزدان بصفاء لونه ، وأريج رائحته .

# [شعر عربي في الأصل]

سَمَدَتْ بَغْرة وَجْهِك الأَيّامُ وَتَزيّنَتْ بِبَقَائُك الأَعْوَام وقد افتتن الطير والوحش بألطافه الجذابة ، وتعلق الجنّ والحور بأخلاقه الزكية ، فكل من ظفر بلقائه المبارك تبددت غمومه وأحزانه .

#### [ بيت شعر فارسىفى الأصل ، ترجمته : ]

\_ قسما بالله ... إن من يظفر برؤية وجهك في الصباح يكون يومه مباركا[٣٢٠]

# [ شعر عربي في الأصل(١) ]

لقياك من غيب إلزمان أمان مِنْ أَينَ يعرف جارك الحَدَّثَانُ إِن الأُولَى طَلَبُوا مَدَاك تأخُّرُوا عن غاية فيها السباق رهان العَجْرُتَهُم فربحت أثمان العلى إن الحامد العلى أثمان أصلحت لى زمنى وَرُضْت صعابه والنساس ناس والزمان زمان فلا علما النجيع حين وعَدْتني وكذاك ميعاد الحرام ضان وأريْت حظى أين مَطْرَح رَحْله فأناخ بى وَتَحَوّل الحسرمان وإن السبع المثانى لته حد درر ألفاظه ، وكأن عباراته الجَدَّابة وحي من السباء ، فهو قرة عين السيادة ، ونور بصر السعادة ؛ تحتجب الشمس خلف

السحاب خيداً من رأيه المضيء: ويتوارى القمر في ظفات الليل الحالك خجلا

<sup>(</sup>١) الأيات من قصيدة لمؤيد الذين الطغرائي عسدح بها مجد الملك أبا الفضل أسمد بن محمد أبن موسى ( الديوان ، طبع القسطنطينية ، ص ١١ ، ٢ )

من طلعته ؛ وذاته المباركة محل المخيرات : وفهمه و إدراكه موكّلان بكل أنواع العلوم والفنون

#### [ بيت شعر فارسى في الأصل ، ترجمته :]

- إن صدره هو لوح الغيب المحفوظ، منقيشت عليه سائر العلوم . . ! !

وما اعترضه من مشكل إلا ويسّر اله الفلك وفقاً لرغبته ؛ وهو شبية

بالإسكندر ، تستمد عين الحياة ماءها من بحار أكفه الكريمة ؛ وإنه لتعيس في العالمين من يحيد عن رأيه ؛ وإن الذي يعصى أمره - وهو ظل الله في الأرض - لعاص لله نفسه ، ولو فعل ذلك لحق عليه أن يطاح برأسه .

#### [ بيتان فارسيان في الأصل ، ترجمتهما(١): ]

ـــ لو حاد سلطان خوارزم عن حكمك لجعل نفسه عدفاً لسهامك الناتلة . . ! !

\_ وإن ما يفعله أقل أتباعك فى صفوف الحرب [ س ٢٣ ] لا يستطيع أن يفعله جيش اياكخان (٢) ، ولا قائد الحاقان ... !!

و إن روحي ملكشاء ومسمود لتنمان بخُلف مثلك ؛ و إن الفلك ليجثو على الأعتاب مُقَبِّلًا لأعتابك ، و إن الملائكة لتخضع احتراماً لك .

وهو غل للخصوم المردة إذا وقعوا فى أسره ، تنفلت أرواحهم عن أجسادهم ، وتناثر رؤسهم عن رقابهم ، ومع ذلك فهو ملك فى قلبه خشية الله . وقد حباه بلطفه الأزلى بكثير من الأسرار الخافيه .

<sup>(</sup>۱) من قصیده لحجیر اندین البیلقاتی فی مدح الأبابك الأعظم شمس الدین ایلدگز ( دیوان مجیر مخطوط بمکتبهٔ بودلین ) ورفهٔ ۱۵ ب — ۱۹ ب

<sup>(</sup>۲) • ایلکخان ، لقب أمهاء ترکتان الذین حکموا من سنة ۳۸۰ - ۲۰۹ هـ نیما وراء النهر وکانت عاصمتهم فی • بلاساغون ، . وقد اشتهروا أیضاً باسم آل خاقان أو الحانية ، أو آن افراسیاب ( انظر حواشی جهار مقاله لمیرزا عمد الفزوینی ، ص ۱۸۶ ، وغیرها من الصفحات التالیة ) .

[ شعر فارسي في الأصل ، ترجمته (١) : ]

ــ وأنت الفاتح والمنظفر والورع الذي يخشى الله .

وكذلك حتى لى أن أقول إنك جمشيد وإنك الإسكندر وإنك سليمان . . !!

\_ و بمساعيك الحيدة تضمن السلامة الأكيدة

فإذا لم تطفيء الفتاة الوليماة ، اشتعات النيران في سائر الدنيا .. !!

\_ وأنت مانح الدنيا وآخذها ، فما أعلى قدرك وقدرتك .. !!

وباستطاعتك متى شدَّت أن تعطى الدنيا أو تأخذها في يوم واحد .. !!

\_ فليبق العالم محكوماً بأمرك، وليبق الفلك منقاداً لمشيئتك وليبق حكمك كحكم سليان يخضع له الإنس والجان ..!!

\_ وليكن رفيةك الطالع الميمون فى كل أمر تستهدفه

وليكن الله الأحد مغيثًا لك في كل موضع تحتاج فيه إلى معونته .. !!

وخنجرك هو المرآة التي ينعكس عليها وجه الظفر : ورونق السلطنة مستمدمن سيفك الذي يحمى الدين ؛ وهذه القبة الزرقاء التي لاباب لها والني يسمونها [س ٢٠] الفلك ما هي إلا منزل لحارس بابك وسقفك ، وهذه الأرض الفانية التي يسمونها الدنيا لتضيق عن جيشك ... ؛ وما دام تاج الإنصاف على رأسك ، فلن تستطيع الفتنة أن تطل رأسها ..!!

[ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته : ] ـــ لماذا كان ظل جناح الهُمما مسابهاً للسعادة .. لان فى جناحه سراً استمده من عظمة ملكك (٢)

<sup>(</sup>۱) من تصید: مجبر الدین البیلغانی فی مدح السلطان آرسلان ، وهی تشتملی علی ۳۷ بیتا ۽ الدیوان ، ورقة ۲۳ ب – ۲۴ ب .

<sup>(</sup>٢) المراجع : طائر ألها طائر وهمي كالعنقاء ، تذهب الأساطير إلى أنه إذا وقع ظله على أحد من الناس وزق السعادة ، وذال الملك .

وطرة عَلَمه السوداء هي طُرّة عرائسِ الظفر ؛ والشفق الأحمر ماهو إلا شرارة من نيران سيفه ؛ و إن جواد الفلك ليكبو إذا خطا خطوة على خلاف رأيك ، وهو ينصب الشباك الدائمة لأعدائك حول هذه الأفلاك التسعة .

#### [ بيت فارسى فى الأصل ترجمته : ]

فانتبه .. فإن نقمته تجلب أنواع النحس والبلاء .. !!
 وحذار .. فإنه يفرض الجزية على أقوى الاعداء .. !!

وذاتُه العاطرة شجرة أوراقها التأييد والظفر ، وثمارها الفتحوالنصر ، فكل من تصدى لنقمته ذاهب إلى نار جهنم ، وكل من احتمى به يكون فى حمى الرحن ، وسراى الدنيا التى سقفها السماء معمورة أبرأيه الحكم ؟ و إنه لأسود الوجه كل من يعصى أمره ؟ وقد سُطِر على صُفَّتِه الصافية البيتان الآتيان :

#### [ بيتان فارسيان في الأصل ترجمتهما : ]

ــ قــما بالله تعالى ، إنه فى قبائه معادل لمائتين من الملوك الجالسين فى حضرته .. اا ــ وإذا رأيته فى الميدان، لظننته فى وقت الطواف والجولان مساوياً لآلاف من الأبطال السبهين برستم وقد اعتلى متن جواده المنطلق « رخش (١) » .. !!

وقد أقرت الدنيا بملكه ، وشهد له الملك والدين ، واستقر [ ص ٢٠] الاقبال والجاه في حماه ، فهو ظل الله في الأرض ، وقد عمر دنيا النصر بعظمته وجدد عهد أنوشير وان بعد له في بلاد الروم ؛ وإذا كان مه ، ي الحكيم قد استطاع أن يجعل من العصا تعباناً ، فإن هذا الملك الكريم قد استطاع من نيران الحرب أن يجيل الرمح أفعوانا ، وإذا كان إبراهيم الخليل قد جعل من النار راحة

<sup>(</sup>۱) المنرجم: رستم بطل ايراني اشتهر بفوزه على الأعداء ، كما اشتهر جواده •رخش• بسرعة العدو ، وقوة الاحتمال .

وريحاناً ، فإن هذا السلطان الرحيم قد أنبت من نار الغضب زهر الرحمة ، ونرجس العفو ؛ وإذا كان نوح قد اصطنع سفينة يتتى بها الطوفان ، فإن هذا الملك الموفق هو السفينة في وقت الرحمة ، وهو الطوفان في وقت الهيبة .

## [ بيتان فارسيان في الاصل ، ترجمتهما (١): ]

\_ إنك تظن أن الله قد خلفك من تراب وماء ...

ولكنه قد جعل كل عضو فيك مخالفاً للآخر من حيث العظمة والفضل ... !!

فلسانك من سكر ، وطبعك فى صفاء الماء : ووجهك فى بهاء النور ؛ واله ظلك فى نقاء الدر ، ورأسك قوامه الرحمة ، وقلبك قوامه الشفقة ، وجسمك قوامه العصمة ، وكفك برهان الكرم ... !!

و بضر به سيفك المصقول محوت الفتنة من صفحة الدهم ؛ و بفضل رمحك النافذ رفعت آفات العصيان عن ساحة الدنيا ؛ و إذا عقدت العزم للثار للدين وتهيأت لقتال الأعداء فإن الريح العاتية تكون في ركابك ، والسيف الهندى يكون في يدك ، وكأنما أنت الأسد تقلد سيفه ، وكأنما رمحك هو الأفعوان ؛ وتتصل الأرض بالسما، فتمتلىء بالغبار الذي يثيره فرسانك ؛ وكأنما الهواء بكثرة ما فيه من رماح أتباعك هو الغابة امتلأت بالأعواد ؛ وأصوات طبول جيشك تدوّى في بطن الأرض ؛ وأصوات نفيرك ترتفع إلى أجواز الفضاء ؛ وقد أجريت من دماء الفراعنة البحار والأنهار ، ولقد تركب الخصوم في البحار ، كا ترك موسى خصومه يبتامهم اليم ، ولقد صنعت بسيفك الحاد ، ما لم يصنعه حيدر (على) موسى خصومه يبتامهم اليم ، ولقد صنعت بسيفك الحاد ، ما لم يصنعه حيدر (على) في صِفّين ، ولا رستم في توران (٢٠ )؛ وكأنما القسى في أيدى أتباعك [ ص ٢٠ ]

<sup>(</sup>۱) من قصیدة لحجر الدین البیلغانی فی مدح الأثابك نصرة الدین أبی بكر ، وهی تشتمل علی ه ه بینا ( دیوان مجبر ورقة ۱۲۷ — ۱۲۹ ) .

<sup>(</sup>٢) المراجع : "تورانيون أو الأتراك وتمثلهم الأساطير في عداً، دائم مع الإيرانيين ، واشته رستم البطل الإيراني مجربهم ، والتغلب عليهم .

سحب نيسان تمطر السهام والرماح ؛ وهو دائم الإكرام للناس ؛ وليوث جيشه إذ اغارت على قوم تركتهم لقمة للطيور الجارحة ؛ وإذا بنى عليه عدُّو نال جزاءه ؛ وإذا دبر له خصم سوءاً أصابه الخذلان . وهذا جزاء كل شخص ينافسه السلطة ، وعاقبة من يكفر بنعمته .

## [ بيتان فارسيان في الأصل، ترجمتهما(١): ]

- \_ ما أرفعك من ملك رفيع النجم ... وما أبهاك من شمس تضيء النهار ...!! فاتـكن لروحك من خالق الروح آلاف من النحيات ...!!
- \_ فإن الأرض مؤتمرة بأمرك . . . فاقتلع منها جذور المفسدين . والعالم بجميع أركانه طيّع لحكمك ... فاغرس فيه من عنالك نبتاً جديداً ..!!

فيا إلهى . . . ويا خالق . . . ثبت أوتاد خيمة هذا الملك ما دامت السماء مرفوعة ، واجعل الإقبال وقفاً على أعتابه ، بحيث لا يخطر على باله أن ينتقل عنه ؛ واجعل الدولة قرينة لبيته بحيث لا يصيبها زوال ؛ وكما جملته قائداً وملكا للدنيا اجعله فى الآخرة إماما وزعيما لأهل الجنة ، وجليسا للحور العين ، واجعل جيشه مظفراً ومنصوراً ما دامت هذه القبة الزرقاء تدور فوق هذا الطفل الصغير (٢) (أى الأرض) وما دامت السموات والأسماك والأرضين والأفلاك فى مقرها ؛ ويارب . . . ضع فى أحضانه كل ما يقصده العباد ، وما هو منتهى المرام والمراد ، واحشره مع محمد المصطفى وأهل يبته وتابعيه بحق النبى وآله .

## [ شعر فارسي في الأصل ، ترجمته : ]

ــ لتكن الدنيا دائمًا وفتًا لرغبتك ، وليدم إفبالك إلى أبد الآبدين ١٤٠٠٠

<sup>(</sup>۱) من قصيدة لمجير الدين البيلقائى فى مدح الأنابك نصرة الدين أبى بكر ، ذكر منها يتان فيما سبق ؛

<sup>(</sup>٢) أشارة إلى قوله تمالى : ﴿ خَلَقَ الْأَرْضِ فِي يَوْمِينَ ﴾ سورة فصلت ، آبه ٨

- \_ ولتـكن شمس الفاك قائمة على خدمتك ما دامت الدنيا ...!!
- ومادامت اك من تشرق على أعتابك ، فلتكن الأرض جميعها متراً لاعتابك ..!
  - وليكن طالب السوء لدرلتك ... محط لهدف أعدائك على الدوام . . . !!
    - \_ وليس لسعادتك حدود . . . فلمكن عمرك أيضاً لا حدله . . . ! !
- ـ و ليكن تأبيد الله ليلا و نهارا . . . حارساً لسنفك وبابك . . . ! [ ص٧٧ ]

وهذه القطعة وأكثر الأشعار والمنظومات الفارسية والعربية التي سطرت في هذا الكتاب من نظمي وجمعي أنا الكاتب الضعيف ، وكذلك نظمت القصيدة التالية التي هي فال خير لإفبال الملك ، وقرأتها عليه واستشففت فيها نور خاطري عن الملك ، وقد بينت فيها بلساني أنا محمد بن سايان الراوندي ما تيسر لهذا الملك الموفق بحد سيفه المصقول ؛ وقد ترنمت بها أمامه ترنم العنادل والبلابل . ولما كانت قد وردت في هذا الكتاب أيضاً درر من الشعر وغرر من الفحر قالها غيري من الشعراء والكتاب ، ولكل طرفة عين شبيه ومنافس فقد ذكرت قصيدتي ، ونو أنها ليست معادلة لأقوال هؤلاء من حيث البلاغة ، ولكنا ترجحها من حيث أنها تناولت مدح الملك .

## [ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

\_ لقد زينت مسامع الزمان بمدائحك . . .

وإن الزمان ليةخذ من مدح المايك النلائد والتيجان . . . ! !

وهذه هي قصيدتي:

## [ شعر فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

\_ ما أجمل عنقك فإنه سيطر على مُسلك الارواح، وأخضع الدنيا لامرك...!!

 <sup>(</sup>١) يشير بقوله هذا إلى الحديث المعروب : « أتقوأ فراسة المؤمن قانه ينظر بنور ألله »
 ( أرجع للى السان العرب في مادة ف ر س ) .

- ــ وما أجمل شموع رجناتك . فقد طفت بأضوائها على شمس السهاء . . . ! !
  - ــ والسدرة التي تديم النظر اليها، فيها مقرٌّ روحك مع رضوان . . . ! !
    - \_ وان أقل ذرة من بحار شفتيك.

لأغلى من حصيلة المنجم في سنوات . . . ! !

وإن وجهك من كثرة ما يضنى من نور ،

قد جعل الشمس والفمر رهناً لمنتك وإحسانك . . . ! !

\_ لقد حيتتك أنواع المسرات.

و احتجرتني دراعي الأشواق . . . ! !

\_ وإن قلى خوفاً من فراقك

قد احتمى محضرة السلطان . . . ! !

\_ فإنه سد السلاجةة ... السلطان العادل

الذي استطاع في سنة واحدة أن يستولى على جميسع المالك ... !!

ـ ولقد تحرك ركابه الملكي

فاستولی علی و گذجه <sup>(۱)</sup> ، و و أرّان ،

\_ واستولى بضربات سيفه الفاطعة

على الأراضي الواقعة ما بين حدود الروم الى حدود . زنجان ،

ـــ واستولى جيشك من هناك في حملة واحدة [ ص ٢٨ ]

على مُــلك و الرى ، الى حدود و شيراز . .

ــ واستولی علی , ما زندان ، و ,کردکوه ، أیضاً

بفضل عظمتك الى حدود و جرجان ، .

بل ان ایران بحملتها سخرت لك من حد و فارس ، الى وكرمان ، .

<sup>(</sup>۱) المراجع : كنعه هي المدينة التي ترد في السكتب العربية باسم جنزه ، وهي مدينة بأران بين شروات وآذربيجان ويسميها العامة كنجة ( انظر معجم البلدان مادة جنزة )

- ر فتح لك من وزابل، إلى وكابل، ودان لك والكيم ...، و والصقلاب، (١) وشُخِشر لك ملك الهند جميعه .. ! !
  - وكما جمعت تحت حكمك العرب رالعجم
     فقد أخذت أيضاً ملك , التركستان , .. !!

  - واستوايت على كل ما لديهم من مال ومتاع ... !!
    - \_ وكما أن الشمس واضحة أماى أيها الماك
  - غَانِي أَرَاكُ قَد أُصِبِحت ملكًا على خراسان ... !!
    - \_ ويستمد الحياة منك ومن أعتابك الملكية
  - فغفور الصين وخافان الأتراك وشاه (٣) خوارزم ... !!
  - تأحدُ أقوالك على محمل اليفين والصدق ...كالفرآن ... !!
    - ــ وأمام جودك ... تيسر أن تعطي
      - الدنيا لأقل العباد ... !!
        - ــ وزن رستم بن دستان
    - لخجل أمام ضربات ساعدك ... !!
    - ولناد تقوس ظهر القاك بضربة سامك
       فدار حول العالم شاكماً مستغيناً ... !!
    - \_ \_ وانند وتمف زحل أمامقصر جاهك
    - كالحارس يدق طبوله لشمسك المشرقة ... !!
    - \_ ولقد أخذ عطارد السعد الأكبر (أى المشترى) لجعله برتل مدحك احتفالا بك ...!!

<sup>(</sup>۱) المرجم : كرج بالجيم أو كيز بالزى من اشهر من مكرات ( أنظر معم البلدن : كذا ) .

مادة كيز). (٢) المراجع: هذه هي الألقاب المعروفة لملوث هذه الأنجاء.

- \_ . ووقف طائر الها ، مفتوح الجناحين فتمكنت الشمس في ظله ... !!
- \_ وعند ما يسوق جواده على حساده فى الميدان فإنه يلقف رؤوس أعدائه فى ثنية صولجانه ... !!
  - فليبق ملكك إلى أبد الآبدين

وليبق له الدوام رغم تقلبات الزمان ... ا!

\_ وليبق رأسك في شبابه ، وقلبك في هناءته أبد الآبدين ولسق حُسادك في الحذلان ... !!

ولا تطرقت عين السوء إلى جاهك
 و ليبق جددك فى عسمة الله .. !!
 و لليت حسادك ولوكانوا ألوفاً

ولتبق أنت وليدم لك العمر الأبدى ... ا!

والسلطان القاهم العظيم غياث الدنيا والدين أبو الفتح كيخسرو بن السلطان السعيد قلج آرسلان بن سلمان بن سلمان بن قلج آرسلان بن سلموق أرم ٢٩] ابن اسرائيل بن سلموق خلد الله دولته هو ثمرة شجرة آل سلموق وشجرة آل سلموق وشجرة آل سلموق بناء آل سلموق جذورها قائمة على تقوية الدين و إعلائه ، وثمارها ظاهرة في بناء المؤسسات الخيرية كالمدارس والخانقاهات ، والمساجد والأربطة ، والقناطر والآبار التي أقاموها في طريق الحجاز ورعاية العلماء ، ومجالسة الزهاد والأبدال ، و بذل الأموال ، وتجديد قوانين العدل ، و إحياء رسوم السياسة .

 <sup>(</sup>۱) شب ، س ۱۱۵٦
 المراجع : أفريدون ملك من ملوك أيران الأقدمين اشتهر بالمنذ .

- وعندما ترتفع فر وعالسرو في الروضة
   فإن رموسها تطل على قصر الماك ..
- \_ وتظل الشجرة هانئة فى رفعتها
   لأن رجلا سعيداً مبصراً يستطيع أن يراها ... !!
  - ويليق بالمرء أن يفكر فى ثلاثة أشياء . . .
     فما وحدها الغنية والكفاء . . . ! !
    - رهى الفضل والأصل والطبع
       وهى ثلاثة أشباء جمعها متعلة . . . !!
    - فلا فضل بغیر طبع
       وهل رأیت أصیلا بغیر فضل . . . ! !
- رالطبع يستمد من فضل الله ،
   يلا يستطيع صاحبه أن يمد يده إلى سوء أو أن يستمع إلى سوء . . . 11
  - \_ والأصل مستمد من الآباء والاجداد
    - فالثمرة الطيبة تتاج للبدرة النقية ... !!
    - \_ والأصيل يكون نتاجاً لهذه العناصر الثلاثة وتجمل به خلقة الله . . . !!
  - فإذا حصلت على هذه الأشياء الثلاثة وجب لك العقل . . .
     وأصبح لزاما عليك أن تميز بين الحير والشر . . . !!
    - فإذا اجتمعت هذه الاربعة في شخص
       فإنه يتخلص من الحرص والتعب والغم(١)...
      - وإن الشخص الذي يجعله الله ملكا
         لينعم به الرجال الاتقياء (٣) . . . ! !

<sup>(</sup>۱) شــه، س ٤٧ م مي ١٩

<sup>(</sup>۲) شــه ۽ س ۱۷۹۲ ۽ س ۱۱

و ببركة تقريب سلاطين آل سلجوق العلماء ، ومحبتهم العلم ، وتكريمهم الرجاله؛ قام العلماء في مختلف بلاد الأرض وخاصة في العراقين وممالك خراسان ، وصنفوا كتب الفقه ، وجمعوا الأخبار والأحاديث ، كما جمعوا كتباً كثيرة في الحجم والمتشابه من الفرآن وتفاسيره وصحيح الأخبار ، بحيث رسخت جذور الدين في القلوب وثبتت ، فانقطعت مطامع المارقين وخضع الشريعة طوعاً إس و أوكرها جماعة الفلاسفة وأهل التناسخ والدهريون، وأقر واجميعاً بأن «الطرق كلهامسدودة الأطريق محمد »، وقد أصبح كل واحد من العلماء بفضل تشجيع سلطان من سلاطين السلاجقة محطاً لأنظار العالمين مثل: السيد الإمام فحر الدين الكوفي (١) ، والسيد الإمام برهان (٢) ، وأبي الفضل الكرماني (١) والسيد الإمام حسام البخاري (١) ،

 <sup>(</sup>١) هو الإمام الفاضى فحسر الدين عبد العزيز السكوق ، وتدكان حاكما على نيسابور
 وملحقاتها في أواخر القرن السادس الهجرى .

 <sup>(</sup>۲) هو الإمام برهان الدین عبد العزیز بن مازه البغاری الحننی الذی کان جد آن برهان
 وبنسب إلیه جمیع آن برهان ( ارجع إلى حواشی جهار مقاله س ۱۱۶ و.ا بعدها ) .

<sup>(</sup>٣) هو عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه بن محمد بن ابراهيم ركن الدين أبو الفضل الكرماني ولد بكرمان في شوال سنة ٥٥؛ وقدم مروسة فقه وبزع حتى صار إمام الحنفية بخراسان ، وله كتاب شرح الجامع الصغير ، وكتاب التجريد ، وضرحه بكتاب سماء الايضاح ، ومات بحرو لبلة العشرين من ذى القعدة سنة ٣٤٥ ( تاج التراجم في طبقات الحنفيه لابن قطاويفا الحنفي طبع فلوجل الألماني سنة ٢٦٦ م ، ص ٢٠٠) . نام ابن الأثير ، لما انهزم سنجر ( من الأثرائ الحنطا في سنة ٢٦٥ قصد خوارزمشاه ( أتسز ) مدينه مرو ودخلها مراغمة السلطان سنجر وقتل بها وقبض على أبي الفضل المكرماني الفقيه الحنفي ، واصطعبه معه إلى خوارزم في جاعة من الماماء .

<sup>(</sup>٤) هو عمر بن عبدالمنزيز بن مازه الحمام البغارى النقيه مصنف الفتاوى الصغرى والفتاوى السكبرى ، والجامع الصغير المطول ، وهو استاذ صاحب المحيط ولد فى صفر سنة ٤٨٣، واستعمد فى سنة ٣٥٠ هـ ( يوم قطوات عند هزيمة السلطان ستجر من الأزاك الحملال وعنه أخذ صاحب المداية ، ومن مصنفاته أيضاً المبدوط فى الحلافات ( تاج التراجم لا بن قطلوباس ٢٠) .

ومحمد بن منصور السرخسى (1) والناطنى (<sup>7)</sup> والناصى (<sup>٣)</sup> والمسعودى (1). وقد استقامت مملكة سلاطين آل سلجوق ببركة فتواهم وتقواهم ، وحرصهم على أن تسير الرعية على الشريعة . وقد تصرف الملك والرعية والأمير والوزير والمسكر في الأملاك والاقطاعات وفقا لمقتضى الشرع ، وفتاوى أئمة الدين فبقيت البلاد معمورة ، والولايات مسكونة .

وقد وردفى الأثر: « من صاحب العلماء وُقِّرً ، ومن صاحب السفهاء حُقِّرً (٥) ه وقد انشغل العلماء تبعاً لذلك بإجراء العدل فى كل ولاية ، فكانوا يحصلون أموال دواوينهم من الرعية سالكين طريق التساهل والتسامح معهم ، فأصبحت الرعية فى رفاهية ، كما أصبح العلماء فى عافية ؛ وأضى الجيش الإسلامي قوياً ، وأصبح الفجار والمرقة ولا عمل لهم فى هذه الدولة ، ولم يحصل المحصلون من إقليم

<sup>(</sup>۱) هو أبو المفاخر تجمعد بن منصور السرخسى الواعظ الذى كان يلقب بمفتى المصرق وكان معاصرا الشاعر سندئى الغزنوى وممنوحا له ، وقد نظم هذا الشاعر متنوية • سير العباد إلى المساد ، وقدمها له في سرخس ، ومن مؤلفات محمد بن منصور كتاب رياض الأنس ( أرجم إلى تتمة فهرس النسخ العربية بالمتحف البريطاني ص ١٥٣)

<sup>(</sup>٢) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن عمر الناطق الحنق أحد الفقهاء الكبار ، له كتاب الأجناس في مجلد والواقعات في مجلدات ، والأحسكام في الفقه الحنق ، والهراية في الفروع وغيرها من السكت ، وثوق بالرى سنة ٢٤٤ هـ ، والناطق نسبة إلى عمل المناطف وبيمة ( تاج التراجم وطبئة ) .

<sup>(</sup>٣) هو أبو محمد عبدالله بن الحسين النيسابورى المعروف بالناسمي ، ولى القضاء بخراسان وقدم بنداد ، وحدث بها عن بصر بن أحمد الأسفرايي . . . وعقد مجلس الأملاء ، وله عنصر في الفقة ؛ اختصره من كتاب الحصاف وكتاب المسعودي في فروع الحنفية ، توفي في سنة 2٤٧ ( تاج التراجم ، وحاجي خليفة ) .

<sup>(</sup>٤) لعله الأمام أبو الفتح مسود بن محمد بن سعيد بن معود المروزى المسعودي خطيب مرو ، تان الدهبي كان كثير العبادة ، ملازما التلاوة ، وكان ينظم الشعر ، وينشىء الحطب ، ولد سنة ٨٦٤ ، وسمم من والده ومن أبى بكر السمعانى ووائده الإمام أبى المظفر منصور السمعانى وغيرهم ، وسمم منه أبو المظفر عبد الرحيم بن السمعانى واخوه أبو زيد ، طال عمره ، وتفرد في وقنه ، توفي سنة ٨٦٥ هـ ( تاريخ الإسلام للذهبي ، ورقة ٣٠ ب ٣٠ ١) .

<sup>(</sup>ە) قىق، ورقە ؛ ب

واحد على عهده بقدر ماكان يؤخذ جوراً وظلماً من مدينة واحدة ، ومع ذلك فقدكان الجيش فى ذلك الوقت أكثر راحة وأوفر ثراء .

# [ بيت شمر فارسي في الأصل ، ترجمته(١) . ]

\_ إن الملك الذي يغتسب شيئًا من الرعية

إنما مثله كمثل الذي يحطم جدران عرشه ليزين سففه ...!!

ولقد بدأ خراب العالم عند ما استطال المو انون والغازون والمرقة على رجال الدين فاتهموهم بمختلف النهم ، وعندما ظهر التعصب والحسد بين الأثمة ، فوجد العوانون المفسدون وجملتهم رافضة أو أشعريون طريقهم في جيش السلطان في قم وكاشان وآبه وطبرس ، والرى وفراهان ، ونواحى قزوين وأبهر وزنجان ، والتفوا حول الأمراء والسلاطين قائلين لهم : إننا نلتمس التوفير لهم ؛ وقد[س٣١] سموا الظلم توفيراً ، واعتبروا أخذ مال المسلمين وإراقة دمائهم بغير الحق منفعة ، وبهذه الطريقة سيطروا على الملك ، ومدوا يد الظلم في المساجد والمدارس ، وأزالوا حرمة العلماء .

مثل: « من خانه الوزير فاته التدبير » (۲).

#### [ بيت شعر فارسى فى الأصل ،ترجمته :]

\_ وبأفعال الوزير السيء وقرين السوء ، يتطرق الفساد إلى تاج الملك . . ! !
وقد رأَسوا على المسلمين قواداً غير مسلمين ممن أَحَلَّ القرآنُ دماءهم (٢٠) ،

<sup>(</sup>۱) مثنوی حدیقة سنائی ، طیم لکنو ، ص ۱۸۳

<sup>(</sup>٢) فق ، ورتة ١٦ ب

 <sup>(</sup>٣) يشير إلى قوله تمالى • إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ... إلح • سورة المائدة آية ٧٣ وقد وردت بعد ذاك في متن الصحبفة التالية .

حتى يحصاوا من المسلمين على الأموال ظاماً وعدواناً ، ففشا اللهو ، وكثرت المصادرات ، واستغلال النفوذ ، وأصبح فى كل مدينة خليع ، يؤذى المسلمين ، ويسلب دما مع وأموالهم بحجة أنها نفع للديوان ، ويبنى الحانات ، ويمكن من انقشار اللواط والزنا ، وما ينهى عنه الشرع ، وقد فرضوا ضريبة على كل شى ، باعتبار أن فى ذلك تنمية شائية الملك ، فجملوا العلماء فى خزى من أعمالهم .

مثل: « من تعرى عن لباس التقوى لم يستتر بشيء من الدنيا »(١).

وأسس كل قائد داراً للقيادة ، يجمع فيها النساء في كل بلدة من مدن العراق وأصبحوا يأكلون ما ينهى عنه الشرع ، و يرتكبون مايتنافى مع الدين الإسلامى ، فألسنتهم قذرة ، وجميع كلامهم سباب كيند أون الحديث سبا ، ثم يتاونه بالعصا ، ثم يتلون ذلك بطاب النقود ظلما وقد قال الله عن وجل في القرآن الحجيد :

« إِنَّمَا جَزَاء الذين يُحَارَبُون اللهُ ورسُولَهُ ويَسْمَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُوا أو يُصَلَّبُوا أو تُقَطَّع أيديهم وأَرْجُلُهُمْ من خلافٍ أوْ يُنْفُوا مِنْ الأَرضِ : ذَلِكَ لَهُمْ خَزِيٌ فِي الدَّنِيا وَلِمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابْ عَظِيمٌ » (٢).

وأى فساد أكبر من أن يكون الدبير (الكأنب أو الوزير) رافضياً أو أشعرياً ، فإنه مهما كان حال هؤلاء الكتاب ، فإنهم سيئو العقيدة يتصرفون فى أملاك المسلمين ؛ يكتبون ظاماً أن على فلان أن يؤدى عن قريته مائة دينار ، وأن يؤدى القصاب خمسين دينارا ، والبقال مائة دينار ، والبزاز خمسائة ، وأن يؤدى فلان قدراً من المال ، وفلان قدراً آخر ؛ ثم يعطى الكتاب هذه الأوام للقادة حتى ينفذوها قسراً بضرب السياط ، و يكون لهم وللكتاب نصيب مما يجمع بغير حق ؛

<sup>(</sup>۱) نق ، ورقة ه ب

<sup>(</sup>٢) سورة الأندة ، آبة ٢٧

وإن العقلاء ليضعون هـولاء الذين بجمعون مال المسلمين بغير حق في مرتبة واحدة مع اللصوص الذين يقطعون الطريق، فدماؤهم جميعًا مباحة ؛ ولا شك أن أى ملك عادل لا يرضى بذلك ولا يسمح بأن يقال إنه إذا لم يأخــن هذه الأموال قسراً لا يستطيع أن ينفق على جيشه ، فإن الملوك إذا أجروا العدل وعروا البلاد وقهروا المفسدين وسيئى الدين ، فإنهم يجمعون أضعافًا مضاعفة من الأموال التي لاوارث لها والأملاك المهملة التي هي حق لبيت المال وبما يفرضونه على المصاة وبما يجنونه من تعمير الأملاك الموروثة ؛ وإن أموال بيت المال حلال شرعًا كلبن الأم لجند الإسلام ، كما أن التغلب على الكفار سبب في غنيمة الدنيا ووسيلة لثواب الآخرة وكذلك «جزية اليهود» وما يفرض على سي، المقيدة وإنها مباحة الملوك كلحم « الأنحية » فإذا أجاز الملوك تنصيب مثل هؤلا، الكتبة فاسدى المقيدة فإنهم يضيعون عليهم هذه الأموال جميعًا.

مثل: « من أشد الحال مصاحبة الجهال » .

# [ شعر عربي في الأصل(١) ]

عن المرء لا تسأل وأبْصِر قرينَه فإنّ القرين بالمقارن يَقْتَدى

والآن إذا أعطيت ولاية لأمير من الأمراء فإنه ينصب عليها وزيراً وضيماً وكتبة أخداء ويطلب من وزيره إدارة الولاية ، فلا يتبع قانوناً محدداً [س٣٣] للخراج ولا للجزية التي يتقاضونها من اليهودولا لغلة الإقطاعات بل يتبعون كتباً

<sup>(</sup>۱) لمدى بن زيد من قصيدة أولها :

أتعرف رسم الدار من أم معبد نعم ورماك الشوق قبل التجلد (شعراء النصرانية ) طبع بيروت من ٤٦٨ ؟ وقبل هو لطرفة بن العبد أيضاً س ٣١٨ ) المراجع : هنك رواية أخرى لهذا البيت تنم وزنه وهي :

عن المرء لاتماً ل وسل عن قرينه فيكل قرين بالمقارن يتتدى

أضل وأسوأ من كتب الزند والأقستا<sup>(۱)</sup> وكتب الدهريين؛ ثم يفصّلون الحديث عن فلان الظالم فيقولون إنه كان يتقاضى أنواعا عديدة من الضرائب (<sup>۲)</sup> يفصلون نوعها ثم يأخذونها و يقررون للملك التركى أنها حق واجب: ولقد أصاب العلماء من هذا البلاء ما أعجزه عن السكلام ، فلما ذهبت حرمة العداء انفض الناس عن العلم .

وفى شهورسنة ثمان وتسعين وخسمائة كانت الكتب العلمية وكتب الأخبار وصحف القرآن تباع في العراق بالميزان فكانوا يبيمون المن منها بنصف دانق.

وقد أجروا الظلم والمصادرة على العلماء والمساجد والمدارس ؛ وكما كانت الجزية مفروضة على اليهود طلبوها من العلماء فى مدارسهم ، فلا جرم إذا انقلب المُلك وتبدلت أحواله .

ولقد قال جمال الدين محمد بن عبد الرزّاق الأصفهاني (٢٠ رحمه الله قصيدة جميلة في وصف الدنيا وأهل هذا العصر ، جاء فيها (١٠):

## [ شعر فارسي في الأصل ترجمته ]

— أيها الغافلون ..... حذار حذار من هذه الدار الموحشة ..... حذار ... !!
ويا أيهـــا العاقلون ..... الفرار الفرار من هذا الشيطان المريد .....
الفرار ... !!

 <sup>(</sup>١) المراجع : الافستا هي ڪتاب زردشت نبي الفرس ، والزند عبارة عن نفسبرها وتأويليا .

<sup>(</sup>٧) هذه الأنواع عبارة عن ضرائب كانوا يجمعونها لتولى المتناصب وللسلاح ولدفع غارة الجند عن الملاك الأهالي .

 <sup>(</sup>٣) شاعر معروف كان أبوه كمال الدين اسماعيل الإصفهاني الملقب ، بخلاق المعانى ، وسنة وفانه ٨٨٥ هـ ( فهرست المخطوطات العارسية نريو ) .

<sup>(</sup>٤) أصل القصيدة في ديوانه ٨٢ بيتا والذكور ونها هنه ٣٪ بيتا فقط

| ويا عجبا إذا لم تضق صدوركم ، ويصيب أرواحكم الملل                                           | _ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| من هذا الهواء العفن وهذه ألمياه الراكدة الآسنة !!                                          |   |
| والساحة كئيبة مقبضة والبقعة رديثة بجدبة                                                    | _ |
| والفرضة كريهة ماحلة والتربة جرداء قاحلة!!                                                  |   |
| والموت فيها حاكم والبلاء فيها سلطان                                                        | _ |
| والمظالم فيها قاهرة والفتنة فيها ظاهرة !!                                                  |   |
| والأمن فيها محال لاأمل للعقل ولا مجال [س٣٤]                                                |   |
| واليمن فيها نادر والصحة فيها لا تثبت على حال !!                                            |   |
| والرأس فيها مستودع للصداع والقلب فيها نطع للبلاء                                           | _ |
| والورد فيها يحدث الزكام والخر فيها تحدث الخيمسار ١١                                        |   |
| النمر فيها يصيبه المحاق والشمس فيها يصيبها الكسوف                                          | _ |
| والارض فهما تصيبها الزلازل والفلك من فوقها يصيبه الدرار !!                                 |   |
| الحنفاش فمها عدو الشمس والفراشة فيها عدرة للشمع                                            | _ |
| والجهل فبما يرفع سيوفه بأيديه وأما العقل فيتشر بما يتعلق بأقدامه                           |   |
| من أشواكَ ا                                                                                |   |
| والبازي فيها مغلق العينين رغم ما عرف به من حدة البصر                                       | _ |
| وأمَّا الرَّخَةَ الحسيسة فإنها تتنعم بأكل الجيف والاعين!!                                  |   |
| وةن أصابت النملة الاسد بمئات من الجروح فهل هذا هو طريق الإنصاف                             | _ |
| في العالم                                                                                  |   |
| وأصابتُ البعوضة الفيل بمئات من الرزايا فهل هذا هو عدل الزمان؟!!                            |   |
| وانطفأت الشموع فى كل نهار وذبلت الزهور فى كل ليل                                           | _ |
| وقحاتُ الحدائق في كل سنة وأصاب النمر المحاق كل النهر ١١                                    |   |
| وقد اجتمع الفأر والنمر بقصد النضاء على رعايك                                               |   |
| وقد الجنمع الفار والمر بشفته العصاء على يرفيك<br>واتحد الخارب والحديد من أجل قتلي وقائك !! | - |
| واعد الحديث والحديد من اجل قبلي وليدك ا<br>فالماذا تشتد على أخيك أيها الآخ لن جانباً ؟!    |   |
|                                                                                            | _ |
| وإلام تؤذى المسلمين أيها المسلم أما تخجل وتستحى ؟ا                                         |   |

- \_ وقو تك لا تسارى قوة بعوضة ... فلاذا تحارب الأفيال
   وقلبك ليس له شجاعة النملة ... فحذار أن تشعار ك الاسود .... !!
  - \_ ولفن كنت قطرة من ماء ... وستمير بعد قليل حفنة من تراب فلهاذا كل هذه الجلبة ... ولماذا كل هذا الجهاد والعناد .... !!
- ولتد يبدر لعينيك أنك جميل الوجه والصورة ...
   ولكن انتظر قليلا حتى ينصب الموت مرآته أمام وجهك .... !!
- وسترى أن دخيلةك زائفة ... وإن بدا ظاهرك في حمرة الذهب إس ٣٠]
   ولكن ما الفائدة ... وستخرجك بو تفة جهنم في عيارك الحقيقي ... ؟!
- \_ واليَــَدُ يَــَدُك .. فردُّد إذا شِنْت قول ... ه أنا الحق ، (١) ولكن إذا علمةك الموت على مشنفته ... فاثبت وإذا استطعت أيها السيد .. ١١
- ــ فلطمة واحدة من لطات أسد الموت تسطيح بعالم من النمرة الضارية ... !! وقطرة واحدة من قطرات القهر تقضى على مئات الآلاف من التماسيح الـكابــة ... !!
  - \_ ويقولون عنك فى كل يوم .... يا أسفا لجبورك بالأمس ويتولون عنك فى كل عام .... يا أسفا لظلمك فى العام السابق ... !!
- \_ ولةد أصبحت الوجوه كأنها ابن عباس<sup>(۲)</sup> وأصبحت القلوب كانها أبو لهب والرؤوس أشبهت ذا الحار<sup>(۲)</sup> ... !!
  - \_ ولولاأني أعرف أن الظلم لا يتعقد بصورة من الصور في يوم القيامة للقلت إن يوم القيامة قد قام ، وإن جهام قد تبدَّت للعيان ... !!

<sup>(</sup>١) المراجع : إشارة إلى قول الحلاج وقد أعدم من أجله

<sup>(</sup>٢) ربماً يُكُون القصود هنا هو عبد أنة بن عبلس بن عم النبي ( فيلم ) وقد اشتهر بالتفقة في القرآت والحديث .

 <sup>(</sup>٣) د ذو الحمّار ، هو لفب الآسود المنسى الذى ادعى النبوة في الىمن ايام النبي ( صلعم )
 وقد فتاه أتباعه في الميلة السابقة على موعد موت النبي عليه السلام .

<sup>(؛)</sup> ذو النقار : هو سيف على بن أبي طالب

- وفى عهدك ... استمرت المظالم على حالها
   فى المساجد ضرب السياط ، وفى المدارس السجن والتعليق على المثمانق ... !!
  - وقد ضعف أمر الدين كضعف رأيك، وقويت يد الظلم كفوة عصدك وقلّ الأمن كفلة خبزك، ووهن العدلُ كوهن عرضك ...!!
  - فواها لك ، إذا سحب سَيْساف القَمدَر سيفَمه أمامك .... !!
     وواها لك .... إذا نصب جلاً د الاجل مثنقته لاجل إعدامك .... !!
  - فتاد في غَسيّتك ... حتى تستطيع في مدة عمرك النصير
     أن تخله ذكرك ... بأن تنظّف وراءك مثات الآلاف من اللعنات .... !!
- -- وهيء لنفسك من أموال الأطفال المطاعم النهية الفاخرة [س م] واشتر لنفسك من أموال اليتاى الملابس الغالية النادرة ... !!
  - \_ ولكن إلى متى ..... !! رسيج، اك التراب حـ وأ لين له وسيد مترق حلمك بنيران هذه اللقم الدسمة التي تأكلها .. !!
  - فصر كلباً بالنبار ... وجيفة بالليل ... حتى تأكل نفسك بنفسك
     كما تأكل النار نفسها بنفسها في بعض الأحيان ... !!
  - رأنت تبيع الدين بالدنيا ... ولكن ليس في هذا فائدة تذكر
     فاتتظر قليلا ... حتى يقد م إليك الحساب في يوم القيامة ... !!
    - واستمر فی حرق الضعفاء حتی تأخذ ثیابهم
       واستمر فی ضرب الیتای حتی تجمع أموالهم ... !!
  - واكن عزرائيل سيعرف كيف يضربك كما أيضرب الدينار
     وسيعرف مالك الناركيف يحرقك كما يحرق عود الفُهار(١) ...!!
    - وهذه بُسُطُ ل الغالية ... مغتصبة من أثمان حصر المساجد
       ولكنك مع ذلك لا تخجل من إسلامك ..... ١١

 <sup>(</sup>١) المراجع : القار بضم القاف نوع من العود ينسب إلى بلدة بهذا الاسم في بلاد ألهند
 . ( أنظر برهان تاطع )

- وأنت تشترى الاطلس الفاخر بما تغتصبه من غزل الاياى
   ثم لا تخجل بعد ذلك من سيادتك ومكانتك .... !!
- وإذا استطاع المرء أن يصير إنساناً بارتداء الملابس الفاخرة
   فاذا يكون الذئب فى الاطلس الوثير .... والسوسمار فى الحرير الناعم (١) ....؟!
  - فانتظر حتى تصدر نفخة واحدة في الصور

فتقتلع الأرض من قرارها والأفلاك من مدارها .... !!

وسترى أن نجوم الأفلاك قد انطفأت سُرْجها
 وسترى أن بخاتى الجبال قد اقتاعت ميهارها(٢) ..... !!

\_ وأن الجدال قائم في النفس الأمارة واللوامة [ م ٣٧ ] وأن الأرواح الحيوانية والنفسانية في صراع وعراك .... !!

> \_ وستجد نفسك عند ذلك فى صورة كلب لأن الموت سيزيم عن رأسك هذا اللباس المستمار ..... !!

ــ ولفد طالت تُسرهاتك ..... أيها السيد ..... فأقصر واختصر فير الـكلام ما جاء في صورة مختصرة ..... !!

ویا ربی ... أدم إمدادات لطفك وكرمك
 وجد د أرواحنا كم تنجد زهور الربيع ... !؟

ولا ترفع جوشن رعايتك عن رؤوسنا الغافلة
 ولا ترفع ستار عفوك عن أعمالنا الخاطئة ... !!

ــ ولاتسلنى عما رأيت ... ولا تطالبنى بما أكلت واعف عما فعلت .... ا!

و إنى أستمطر آلاف الرحمات على صاحب هذا اللــــان الذى استطاع

<sup>(</sup>۱) المراجع : السوسمار حيوان يعرف لدى العرب باسم الضبّ ويقال أن النساء يأكلن دهنه جلباً للـمنة ( انظر برهان قاطع )

<sup>(</sup>٢) المراجع : المهار هو المود يجمل في أنف البغتي ( انظر : محيط الحيط )
(٢) راحة الصدور

أن يصوغ هذا الدكلام ، وعلى صاحب هذا الخاطر الذى استطاع أن ينظم متل هذه الدرر الزواهم ، ولقد عاش هو نفسه فى أيام الأمن والعدل أيام دولة آل ايلدكر (اتابكة آذريبجان) ولوأنه بعث لرأى أن مساجد العراق قد خلت من حصيرها ، لأن الظالمين قد اغتصبوها واقتنوا بأثمانها البسط الغالية ، ولم يبقوا بها قطناً يشتغل الأيامى بغزله ، بل اغتصبوه واشتروا بثمنه حريراً فاخراً ، وقام الخلاف بين الناس فشرد بهم الجور والظلم فماتوا بما أصابهم من قحط ، وقد سيطرت الأغراض الشخصية على الناس فدمر تهم جميعاً ، فلا ظالم ليموت قبل أن يخرب ديار الناس ...!! ولا معمور ليبقى فيه منزل واحد قائماً سنة واحدة إلا إذا اقتضى الظالم نظير ذلك مالا كثيراً .. !!

#### [ شعر فارسى في الأصل ، ترجمته : ]

[س۸۳]

ــ وعلى هذا وعلى ذلك تمضى الآيام

فطوبى لمن تخلُّتق بالطيبة والعفة بين الآنام ... !!

فعلام تخدع قلبك بالكذب والباطل<sup>(٢)</sup>
 ألا تستطيع أن تميز بين الرفيع والسافل .... !!

- ولا أحد يستطيع أن يرى الضياء أثناء الليل مهما أوتى نصيماً وافراً من البصيرة (٢) .... !!

ــ والدنيا لا ثبات لها .... وهي ليست دائمة وعظمة جمسيد لم تكن لتعلوها عظمة ..... اا

<sup>(</sup>۱) یعنی آل شمس الدین ایلدگز أتابك السلطان آرسلان السلجوق وکان والیا علی آذربیجان وقد حسکم آل ایلدگز من سنة ۳۱۱ — ۲۲۲ ه فی آذربیجان

<sup>(</sup>٢) الشاعنامة ص ٤٤٣ س ١٤

<sup>(</sup>٣) الشاهنامة ص ٤٦٧ ص ٣٠ . .

ولكن الفاك الأعلى قد أوقعه
 وجعل للعالم ملكا آخر غيره(١) .... !!

وقد تشرد علماء العراق في الآفاق ، وعجز فيها التجار وأهل الأسواق ؛ وقد بلفت الحال إلى هذا الحدّ ، وانتهى الأمر إلى هذه النهاية ، فأصبح واجباً على الناس أن يتضرعوا إلى الله وأن يبتهلوا إلى الملك ذي الجلال أن يمدهم بلطفه، فيعين على إحياء دولة آل سلجوق ، حتى تقتلع جذور الظلم من الدنيا ؛ وأصبح واجبًا على ملك الإسلام السلطان القاهر، عظيم الدولة كيخسرو بن قلج آرسلان -خلد الله رايات دولته وأثار سلطته -أن يتخذ العدل شماراً ، وأن ينذر لله عن وجلأن يقوم على إحياء مراسم العدل، بتربية العلماء، وتقوية الإسلام، ونصرة الشريعة ، و إرساء قواعد العدل ، فقد قالوا في المثل : «من عَمَّر دنياه ضيٌّ ماله ، ومن عمر آخرته بلغ آماله »(٢) وأن يسلك النهج الذي سلكه السالغون من سلاطين آل سلجوق وأن يعني بالرعية وعمارة الدنياحتي يقيض الله لهذا الملك الوارث المستحق، وأن يُجْلِسُ على عرش سَنْجر وملكشاه و بركيارق ملكاً من سلالتهم حتى تبقى هذه الدولة إلى يوم القيامة ، و إنى أدعو الله أن يجمل راية دواته مظفرة ، ولواء سلطنته منصوراً ، وينير شمس سعادته ، ويثبِّت ظلَّ حشمته إلى أبد الآبدين بحق محمد وآله أجمعين .

<sup>(</sup>۱) الشاهنامه س ۱۹ س ۲۰ - ۲۰

<sup>(</sup>٢) الفرأيد والقلايد ورقة ٥ -- ١

# ذكر أحو ال مصنف الكتاب والثاء على أصدقائه وأساتذته

لما فرغ خادم الدولة محمد بن على بن سليان بن محمد بن أحمد بن الحسين[س٣٩] ابن همة الملقب بنجم الدين والمسكنى بأبى بكر — متعه الله بالعلم والشباب — من دراسة الأدب وتحصيل لغة العرب، نقض الزمان الغدار عهده معه — كا هى عادته — فحرمه من لذة المتم بجال أبيه .

مصراع : « وأى نعيم لا يكدّره الدهم » .

لما حَدَث ذلك استولت على خاطره فكرة تحصيل العلوم، ولم يكن قد بقى له من الدنيا مال ولا منال ، وكان القحط قد أصاب أصفهان ونواحيها من بداية سنة سبعين وخمسائة إلى هذا الوقت ، وقد حل البلاء بالصغار والكبار وأصبحت البيوتات والأسر القديمة في غاية الذلة والانكسار ، فكان طلبي لاعلم وتحصيل المعرفة معيناً على تحصيل الرزق .

مثل: « من طلب العلم تكفل الله برزقه » .

فأنفذ إلى الملك ذو الجلال صاحب الأفضال واحداً من خاصة أتباعه ووكله بى فرضعتُ لبان صدره وتربيت فى ظل دولته ، وكان سعيداً ناضر الحظّ حتى ليخجل الفلك المُسِنّ من نضرة رأيه وتدبيره ، وأصبح خاطره المتقد عوناً لى على تعلم أنواع العلوم ، فعقدت العزم على خدمته ولا زمت حضرته .

واقتبست من فوائد أفواله التي تشبه السكر وألفاظه التي تشبه الدرر، وأصبحت له عبداً كما قالوا: « مَنْ علمك حرفاً صَيَّرك عبداً ». وهو من ناحية النسب خالى، ولحكنه من ناحية تربيتي والشفقة على بمثابة والدى. هو.. « مولانا ولى

الإنعام الصدر الإمام العالم الكبير صاحب الحظ المقبل ، تاج الدين ، ظهير الإسلام، ملك العلماء ، ناصح الملوك والسلاطين ، نعان الزمان ، وأ بوحنيفة العصر والأوان ، أبوالفضل أحمد بن محمد بن على الراوندى ، دام ظله .. ومتع الله المسلمين بطول بقائه وحسن لقائه » .

## [ شعر فارسي في الأصل ، ترجمته : ]

- \_ يا من بهمتك قد علوت الكواكب، يا فخر الدهر ، وياتاج دين أحمد ... !!
  - \_ إن طبعك الطاهر متصد لجميع كواكب الفاك السيارة ... !!
    - وإن كاتب الفاك لجعل مششقه كتاب لاغتك ... !!
    - وكأنما نزلت آية , لم يلد ولم يولد ، (¹) فى تشييهك ... !!
    - فليدم بقاؤك من الأزل ، وليتصل عمرك إلى الأبد .... !!

وهو مجمع الخلال الكاملة والخصال الحبوبة الفاضلة ، ولقد عرت [س. ؛] الدنيا بفتواه وتقواه ، وهو أستاذ الأساتذة في العراق وقد إزدان به منصب التدريس ، وقد استدعاه الملك العادل ملك الأعراء «جمال الدين آي به » الأتابك الأعظم عن نصره إلى دار الملك « همدان » فتشرفت به مدرستها وجملة مدارس وخانقاهات أخرى ، بحيث تمت به عظمة علماء تلك المدينة ، وكان مقدما على سائرهم في جميع العلوم لأنه بلغ من فنون العلم غاية الكال ، ولو كان العبادي (٢) وعلاء الدين الخوارى (٦) على قيد الحياة لتعلما منه إنشاء الكلام ، ولجمعا الممين الغالى مما يقوله في دقائق علم الوعظ ، وله تصانيف كثيرة في هذا الشأن ، ويعتبر الغالى مما يقوله في دقائق علم الوعظ ، وله تصانيف كثيرة في هذا الشأن ، ويعتبر

<sup>(</sup>١) سورة الاخلاس آية ٣

<sup>(</sup>۲) هو أبو منصور المظفر بن أبى الحسن بن أردشير بن أبى منصور العبادى الواعظ المروزى له البد الطولى في ألوعظ والتذكير وحسن العبارة ومارس هذا الفن من صغره إلى كبره ومهر فيه حتى صار بمن يضرب به المثل في ذلك ( ارجم في ترجمة حاله إلى تاريخ ابن خلكان في حرف الميم) (٣) هو ألإمام علاء الدين الحوارى الذي كان وحد عصره في فصاحة الكلام وفن الأدب ( ارجم الى أباب الألباب اعوفي ، ج ١ ص ٢٧٥ — ٢٧٦)

أستاذا في الفقه والخلاف والتفسير والحديث واللغة والشعر الفارسي والشعر العربي، وهو أظهر من الشمس في الخط واللغة ، ولم ير أحد نظيره في كل ذلك ، ولم يسمع أحد بمن يعدله فيه ، جزاه الله عنى خير جزاء الدنيا والآخرة . فيارب خذبيده في الدارين لقاء ما تفضل به نحوى من إحسان وسعى ، وارع أولاده بعناينك وأوصلهم إلى درجة كفايته ، وهب أولاده وخلفه النجباء جزاء كل كلة علمية أنعم بها على ألف كلة مثلها ، وكما جعلته في الدنيا صاحب المنبر ووارث الأنبياء تصديقاً للحديث المعروف : « العلماء ورثة الأنبياء (١) » اجعله في الآخرة جليساً للحور العين وقريناً لسيد المرساين ورسول رب العالمين بجاه عبادك الصالحين وأنبيائك والموسلين.

ولقد التحقت بخدمته مدة عشر سنوات استطعت فيها أن أزور عيون مدن المراق ، و بانفت في علم الخط شأوا كبيراً بحيث يتضح أثر من ذلك في هذا الكتاب ، واستطعت أن أضبط سبعين نوعا من الخط وأن اتكسب من [س١٤] نسخ المصحفوتذهيبه وتجليده ، وقد اتقنت تعلم هذه الفنون ، وحصلت من ذلك الكسب على السكتب العلمية، وصرت أقرؤها على المشايخ الكبار ، وعلماء العصر والأساتذة الأعلام ، وكنت أحصل منهم على إجازة روايتها ، ولم اصطنع الكسل فبلغت عَسَل الأمل .

مثل: « من دام كسله خاب أمله » (۲) وصارت همتى العالية مجلبة للنعم .

<sup>(</sup>٢) الفرايد والقلايد ورقة ١٦ .... ا

مثل : « بُعْدُ الهم بَذْرُ النَّعَم » ·

وكانت العراق أثناء هذه السنوات العشر التي قضيتها في التحصيل تفوق جنة عدن . . . النالك فيها مستقيم والدلك فيها كريم ، قد اجتمع فيها الوزراء الكاملون والعلماء الفاضلون ، وكانت مدينة أصفهان (١) ترجح أقطار العالم قاطبة ، وقد اجتمع في يوم من الأيام فضلاء أصفهان لدى مولانا سلطان العلماء ملك قضاة الشرق والغرب ركن الدين صاعد بن مسعود أقر الله عين الفضل بمسكانه وأخذ كل منهم يتحدث عن جمال أصفهان وكالها الذى فاق سائر البلاد ، فقال ؛ لو أن جنة عدن كانت في الأرض لسكانت في أصفهان ، ولو كانت في السهاء لكانت موازية لأصفهان ، وعلى كل حال فإن أصفهان بموذج للجنة » . أما همدان فكانت في ذلك الوقت « داراً للملك » ومقرأ لملك العالم سلطان بني آدم ركن فكانت في ذلك الوقت « داراً للملك » ومقرأ لملك العالم سلطان بني آدم ركن الدنيا والدين غياث الإسلام والمسلمين طغرل بن آرسلان بن طغرل قسيم أمير المؤمنين المناد التي تشبه جنان الخلد .

[ بيت فارسى فى الأصل، ترجمته:] - يكفى للملك أن يبتى ذكره والثناء عليه فى الدنيا، فإن التاج والزنار ينقلان من شخص إلى آخر...!!

كان المُلْكُ هانئاً ، وكان يجلس على أريكته السلطان الشهيد والملك السعيد خالى البال ناعم الخاطر يهنأ فى الحفلات وينتصر أتباعه فى المعارك والحروب ، وكان الأتابك يفتح له أرجاء الدنيا ، بينا يقيم هو هانئاً فى دار الملك ، وكان يقضى أيامه مشغولا بأمانى قلبه ويقضى لياليه فى فراغة ودعة ، وكان يمارس أنواع الفضل والعلم و يرى الناس فيقول لهم :

<sup>(</sup>٣) المراجع : يجوز في أصفهان فنح الهنزة أو كسرها ( انظر : معجم البلدان اياقوت )

[ شعر فارسي في الأصل ، ترجمته : ] \_ حذار أن تثقل على نفسك من أجل الكنوز، فكنوز الدنيا جميعها لا تساوى تجرع غمة واحدة . . . ! ! [ 27 0 ] \_ ولا مذخى أن يكون نصيمك من دورة الزمان ، شيئًا من الحقد أو النقدـــة أو الخمام . . . ! ! \_ فإنك لن تبتى فى هذه الدنيا الزائله ، سواء تحملت الآلام أو نعمت بالكنوز(١) ...!! \_ ألا تعلم أنك حينها تتنف أمام الله ، فإنك حاصد ثمر مازرعت . . . ! ! \_ ومن أجل ذلك وجب عليك الطيبة والمروءة والشهامة والتنعم والسعادة . . ! \_ ولست أرى لك نصيباً إلا في هذه الأشياء سواء كنت مغموراً أو مشهوراً (٢) ..! \_ وأما الحريص الحقود فلن يسمع من أحد في الدنيا ثناه<sup>(٢)</sup> . \_ ولو بقيت في الدنيا طويلا ، أتقتْتَ إلى الرحيل عنها لما يتحمله جسدك من أمّ ١١٠٠٠ \_ فهي بحر أخضر لاقرار له، ولا مفتاح لكنوز أسرارها . . . ! ! \_ ومهما بقيتَ فيها وتطلبت منها المزيد فإنها يوما ستلتهمك وتبتلعك . . . !! \_ ولايلزمك فيها إلا ثلاثة أشياء لاجدوى من تركها ، ولا لوم عليك في تحصيلها والعمل بها ١١٠٠٠ \_ وهي: أن تأكل ، وأن تلبس ، وأن تنام ، فحذار أن تتطلع إلى ماسوى هذه الأمور الثلاثة . . . ! ! \_ فما عداها كله تعب وحرص ... وحالتك ســـواء إذا ما تماديت في الحرصأو تكالبت في طلب الحاجات(؛) . . . ! ! وكان ذلك السلطان الموفق صاحب القران يأتنس كثيراً بالعلماء والحكماء

<sup>(</sup>۱) الثاعثامية ص ١٣٥٨ س ١٢

<sup>(</sup>۲) الشاهنامه س ۱۳۶۱ س ۳ – ۷

<sup>(</sup>٣) الشاهنامية ص ٨٠٦ س ١

<sup>(</sup>٤) الشاهناسه ص ٨٠٦ س ٦ -- ١١

والفصحاء والزهاد والعباد و يقضى كثيراً من الوقت مع الشمراء والندماء ، و يقضى نهاره فى تحصيل العلم وليله فى خلوات التعبد ، و يتقرب إلى أقل العلماء و يتعلق بالزهاد مثل : « من تحلّى بالعلم لم توحشه خلوة ، ومن تسلى بالكتب لم تفته سلوة (۱) فإن العلم أقوى أساس والتقوى أفضل لباس .

وأفضاله على الأفواه مذكورة وفي البلاد منشورة ومشهورة فلماأراد[ ص ٢٠] السلطان السعيد الشهيد أن يتعلم الخط في سنة سبع وسبعين و خمسما تة طلب مولانا الصدر الإمام الكبير المقبل زين الدين سيد الأئمة والعلماء أستاذ الملوك والسلاطين محمود ابن محد بن على الراوندى ، وهو خال هذا الكاتب وشرفه بأن يكون أستاذاً له ، راغباً في أن يستفيد من أنوار علومه وأن يضيف جديداً إلى كنوزه لتزداد معارفه فتصير نوراً على نور .

وأراد ذلك السلطان الشهيد بعدد من حظة وعظمة سلطانه وعرشه أن يتعلم الفوائد التي اقتبسها ذلك الإمام الأوحد بعد تحمل المشاق في عيون مدن العراق من كبار الأسانذة، وأن يتلقي ماوعاه طبعه الوقاد وخاطره النقاد من جواهم الدرر وزواهم الغرر والنكت والملح والأقوال العجيبة عن الخط والأدب أثناء استاعه لمؤلاء الأسانذة السنين الطويلة . مثل : « من لم يعلم لم يسلم » ؛ ولقد أخلص خالى في القيام بهذه الخدمة، و بذل فيها قصارى جهده ، فسقاه من حلاوة الألفاظ القصار ما "يشقاه العاشق من حلاوة ليلة الوصال ، وأخذ يصوغ له المعانى الكبيرة في الكمات القليلة، وسلسل له الأحرف التسعة والعشر ينوسلكها في جادة نظره الصائب حتى وصل في مدة قليلة إلى منزل المراد ومنتهى مرام العباد ، وصقل سواد الحروف ذات المعانى في سويداء قلبه ، وأخذ يشتغل بتعلم كل ذلك أثناء بياض النهار وسواد الليل .

<sup>(</sup>١) نق ورقة (ب)

#### [ شعر فارسي في الأصل ، ترجمته : ]

- ـــ استولى العلم على كل قلب ذكى ، والعلم هو معرفة الحروف ذات المعنى .
- والحروف في جمالها تنافس نقوش المعانى ، وهي الطرر المفتولة للمعانى .
  - وطرر المعانى فرسان للعقل
    - . ......]
  - والحروف ذات العبون الضغة دائمة الجولان.
  - حتى استولت على أرجاء العالم وجميع الأركان ... ! !
    - رهی فی شکلها تشبه صفوف النمل ،

و احكنها في عالم البيان ... لها قدرة سلمان ...!!

وعندما تقررت عنده أصول الخطالنسوب (٢٥ تبرك بكلام رب العالمين [س٤٤] وتمسك بحديث سيد المرسلين كا جاء في الخبر: « من كتب بسم الله الرحمن الرحم فأحسن خطه غفر له » فبدأ يكتب مصحفاً من ثلاثين جزءاً وأحضر النقاشين والمذهبين حتى يذهبوا له كل ما يكتب، وكان ينفق على كل جزء مائة دينار مغربي ، وقد بقيت بعض أجزاء ذلك المصحف لدى الملك العادل « علاء الدين» حاكم مراغه و بتى بعضها الآخر لدى « بكتمر » حاكم أخلاط و بتى بعضها لدى النقاشين ؛ ولقد لتى كانب هذا الكتاب تقريب السلطان وترحيبه من أجل كلك كله ، وكثيراً ما أمر في بأن أذهب كتاباته لأنه بسبب معرفته للخط كان يستحسن ما أفعل ؛ ولقد شغل أيضاً أمراء العراق بتحصيل العلم وقراءة الكتب الفارسية تشبهاً به فقد قال الحكاء مصراعا فارسياً في الأصل معناه : « يَتَشَبّه أهل الدار برب الدار » وقالوا أيضاً : «أفضل ما مَنَ الله به على عباده

<sup>(</sup>١) شطرة محذوفة في الأصل

<sup>(</sup>٢) يقصد به الحُطُّ الذي يقررون فيه إنَّ اشكالُ الحروف أخذ يعضها من بعش

علم وعقل وملك وعدل ه<sup>(١)</sup> . فلا غرو إذا ذهب أولاد الأمراء والـكبراء على عهد ذلك الملك إلى المدارس وحصلوا العلوم فر اجت سوق العلم ونعم العلماء وصار كل خطاط يتكسب في جملة أماكن وكل أديب يملم في جملة مدارس. و إن تاريخ تلك الدولة وما فيه من عجائب \_لو قُدِّر له أن يكتب بالكامل \_ از اد على عشر شاهنامات (٢) واسكندر نامات (٢) بما اشتملت عليه من سِير عن الحرب والحفل والصيد واللهو وفتح البلاد وهزيمة الأعداء وصلة الأصدقاء . وإذا امتدت حياة هذا الكاتب وطال عيشه في دولة السلطان (1) وامتدت نعمته فإنه سيكتب تاريخًا عن دولته يجعله كتابًا منظومًا أو منثورًا ، ولكنني النزمت في هذا الكتاب جملة أمور لأنني لو ذكرت فيه الوقائم التي حدثت أيام السلطان الشهيد والأتابك السميد محمد والملك الكريم قزل أرسلان ومن بعده حتى هذا الوقت الذي أكتب فيه لضاع المقصود من هذا الكتاب ، فا كتفيت ببعضه وقنعت بقصيره عن طويله ، وسأثبت ما قيل من شعر الشمر ا، في مدحهم فهو دليل قاطع و برهانساطع على عظمة مرتبتهم وسلطنتهم فإن الشعرا. [ ص ٥ ؛] لا يمدحون أحداً من الملوك إلا إذا استقام ملكه وكثرت هباته .

[ بيت عربي في الأصل ] الناس أكيسُ من أن يمدحوا رجلاً ولم يَرَوْا فيه من آثار إحسان (٥)

<sup>(</sup>١) فق ورقة ؛ (ب)

<sup>(</sup>٢) [المراجم] يقصد شاهنامه الفردوسي وقد قبل أنها تحتوي على ستين ألف بيت

<sup>(</sup>٣) [المراجع ] يقصد اكندرنامه لنظاى الكنجوى وقبل أنها تمنّوى على ١٢ ألف بيت

<sup>(1)</sup> ربما يقصد السلطان • طغرل الثالث، بن ارسلان السلجوق الذي حسم في المدة ما بين ١٧٥ – ٩٠٠ وكان مؤلف هذا السكتاب في خدمته .

<sup>(</sup>ه) لعبد الملك بن عبدالحميد في هجاء شخص اسمه عثمان ويسبق هذا البيت بيتان ها :

الحاء في دار عثمان له ثمن واخبر فيها له شأن من الشان
عثمان يعلم أن الحمد ذو ثمن لكنه يشتهي حمداً بمجان
( انظر ارخ بن خاكان ، ترحمة يوسف بن عبد البر )

ولقد كان كل أمير منهم غازياً ، وكان في كل مدينة عالم يقتدى به . وكان الرؤساء القاهرون يحكمون في أهم المدن . فكانت في دار الملك همدان أسرة العلويين من السادات والأشراف ، أبقاها الله إلى يوم القيامة ، وكان رئيسهم الأمير السيد والمرتضى الكبير فخر الدين علاء الدوله عربشاه — رحمه الله — الذي بلغ من التعظيم والتمكين قدراً كبيراً بحيث أنه منذأن قتله السلطان سليان وأراق دمه بغير حق فإن شخصاً لم يسعد في العراق وخراسان ، ولم تستطع شفة أن تفتر عن ابتدامة حتى أجلس الله عز وعلا على عرشه سيد العالم وسلطان بني آدم سليانشاه بن قلج آرسلان . وقد قال شاعى قصيدة في هذه المناسبة لها معنيان مطلعها :

لقد وصل ملك سليان إلى سليان .
 وعمكت البشرى إيران وتوران .

أبقى الله هذه الدولة إلى يوم الفيامة بحق محمد وآله .

وقدكتب علا. الدرلة هذه الفهاوية إلى السلطان سليمان(١)

بواذ اروندکوه اج یا بذشی اروندا روند بی واذ آیذ وشتی (۳)

وولداه هما الأمير السيد مجد الدين هايون والأمير السيّد فخر الدين خسروشاه ، ويمكن أن نسميه بالفاضل الكامل لأنه على حظ كبير من السياسة والرئاسة ؛ ولقد ازدان عهده بمراسم الملك ، فاما تلاطمت أمواج الفتنة في العراق[ ص ٤٦] منكب بسرعة ، وغَدر به جماعة من الناس ، فوقع في الأسر وأرسِل إلى قلمة «سرجهان » وفيما يلى وصف ماحدث باللغة الفهلوية :

<sup>(</sup>١) يقصد السلطان سايان بن محمد بن ملسكت اه السلجوق الذي حكم سنة ٥٥٥

<sup>(</sup>٢) المترجم: منى هذه الفهلوبة غير معروف وقد انبتناها كما وردتُ في الأصل. والفهلوبات عامة مازالت موضر دراسة .

فېلو يە :

خویش و بییانه وازاد و بنده وانکشان واتها کیابی بتنده او جمن خو نشان باهت سمشیر زربتنگی دریم اسبز بونده اژان روواکه بو رویم مامم نه اجخویشان نه اج بییانه آنیم کی نواکز بأین بیبانه بومان داله زیونده مانم یا مما منم

وأخوه هو الأمير السيد عماد الدين مردانشاه الذى تلقى على يدى القرآن والخط وعلوم الدين والفرائض وسنن العبادة ومايلزم للرياسة ؛ ولقد نزلت فى يبته خسة أعوام أو ستة وهنئت فى نعمته وجالست كبار رجال همدان ، وقضيت هذه السنوات من عمرى فى الفرح والبهجة،مستفيداً ومفيداً بأبواع العلوم،متمتعاً بفوائد التحصيل ، فرأيت أنه استطاع بذكائه الوقاد أن يصبح نقاداً لجواهم العلوم فى مدة قصيرة ، وأنه أنفذ خاطره ، ووضع نصب عينيه تعلم الحروف فتكشفت له درر الخطوط ، وتفتحت له جواهم المعانى ، فإن الكلام هو الدرر التى تحتويها خزانة الغيب ، وهو الشراب المفرح الذى ليس فيه ريب .

## [ شعر فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

- ـــ إذا أردت أن يشمر مجهودك، فلا تنصرف عن المعلم.
- \_ وعَـــًا لم ابنك الكتابة ... وكذلك علم أهلك وأقاربك.
- وإذا استطاع الـكاتب أن يكون ذا قدرة ورأى ،
   وأن يكون صبوراً واعياً للـكلام

ـــ فإن الكتابة توصله إلى الحظ الحسن ، وترفع إلى العرش من لم يكن كفءاً له .

- \_ فإنها الحرفة المباركة بين سائر الحرف، وبها يستطيع الخامل أن يرتفع ...!!
  - ــ والعاقل الـكامل، هو صاحب اللسان الصامت والجسد المنزه عن المآثم ...
    - الذي يكون صبوراً وعالماً وصادقاً ، ووفياً ونزيهاً سمح الوجه ... !!

ــ ومتى اتصف شخص بهذه الصفات ودخل على ماك ، فان يكون مجلسه إلا في مكان الصدارة ....!

ولقد حدث فى إحدى حلقات السماع التى تفيض فيها فتوح الروح و يكون فيها راحة العاشق المجروح أن تجلى للصوفية صفاء طويتهم فأصابتهم حالة شديدة من الوجد ، وأخذ مطرب يصنع لحناً طيباً و يغنيه بصوت جميل على نغات العود ، فقال هذا البعت :

ـــ لدى أقوال حديثة وأموال قديمة ، فهل أستطيع أن أحصل عليك بالأموال أم بالأقوال . . . ؟ !

وكان الإمام الغزالى رحمه الله حاضراً فقال وهو فى حالة الوجد: « لا حاجة للأموال . . . أحضر الأقوال . . . !! » عليك بالكلام فإنه خازن أسرار الجبروت وخلاصة أسحار هاروت وماروت ، وقد جاء فى الحديث: « إن من البيان لسحرا » (1) فالكلام هو إمام الحراب وهو المو بذفى معابد النار . فتبين الأمم فإن روح المعانى تتعلق بلطف الكلام ، والنفس البهيمية لا تمتزج بحلاوته أبدا .

## [ شعر فارسي في الأصل ، ترجمته : ]

- نزل الـكلام من القبة الزرقاء ، وهبط من أعلى السموات .
  - ولوكان هناك جوهر أعلى من الـكلام لنزل في مكانه .
- \_ فالكلام أغلى شيء في العالم ولذلك زاد قدر الآدي عن سائر الكائنات بسببه.
- \_ والكلام هو سيد العالم ، والروح هي حياة الجسد ، ولكن الكلام هو حياة الروح ... ١١

وكان لى صديق فريد قادر على الكلام بحيث كان الجيع يحسدونه لذكاء خاطره، وكان صغير السن ولكنه فى الححامد يفوق الشيوخ من حيث[س ٤٨]

<sup>(</sup>١) ارجم إلى بحم الأمثال للميداني في حرف الألف

العقل والرجحان ؛ وكان يعدُّ في زمرة الصبيان ، ولكنه كان فريد العصر والأوان ؛ « وهو صدر العالم المحترم المقبل شهاب الدين جمال الإسلام مَلِكُ الكِفاة والأفاضل تسيّدُ الأقران والأماثل ، تاجُ الصدور والأكابر ، عطاردُ الزمان والعناصر ، أحمد بن أبي منصور بن محمد بن منصور البزّاز القاساني أطال الله في العز الدائم بقاءه ، وأدام إلى المعالى ارتقاءه وكبَتَ حَسَدَتَه وأعداءه »(1).

## أشعر فارسى في الأصل، ترجمته: ]

- - وتقديراً لفضله وعلمه، أضحت الساء عتبة لإيوانه ....!!
- وهو شهاب راجم الشيطان اللعين ، وقد أنارت شعلته وجه الأرضين .
  - وهو شمس ثانية في هذا العالم ، والقلم في كفه يعتبر شهاباً آخر .
    - وهو سريع السيركأنه الشهاب الثاقب الذي يرجم الشياطين ،
       والخلق يديمون الدعاء له طوال الليل والنهار .

وقد أنشد الزمان في حق أقواله التي تنثر الدرر ـــ هذه الإبيات :

## [أبيات فارسية في الأصل، ترجمتها: ]

- · أيها الشهاب . . . أنت نور الإسلام ، وأنت عظيم الدهر وظهير الآيام . . . ! !
  - · الايستطيع خيال أن يدرك فهمك ، لانك من حيث الوصف أعلى من الافهام .. ١١ ·
    - . . \_ إن السمس لتَحسد الأرض ، لأنك تمشى على صفحتها الفاتمة .
      - وإن صورتك محمورة من صورة الأرواح ،
         ولست أنت مثلنا أسيراً الأجسام . . . ! !

و لقد تحدث لسان الفضل بوصف خطّة الشبيه بالدرر والجواهر فقال هذين البيتين :

<sup>(</sup>١) الراجم : العبارة الموضوعة بين اقواس وردت في أصل الكتاب بالمربية . بهذه الصينة .

#### [بيتان بالفارسية في الأصل، ترجمتهما: ]

يامن استرشدت برأيك، واهتدت بهديك
 روح البواب<sup>(۱)</sup> وروح الصاحب بن عباد <sup>(۱)</sup>
 إن شفاه الحور العين وأسنانها وعيونها
 تكون أحياناً ولبدة لسينك وأحياناً وليدة لصادك.

و إن سيرة وفائه لمشاهدة في حفظه لعهود الأصدقاء ، و إن رأيه المنير [ س ٤٩ ] لمر تبط بحسن وفائه للرفقاء .

#### [شمر عربي في الأصل: (٢)

لنا شيمة لا تَرْ تَضِي الغدر صاحباً ورأَى على الأيام لا يَقْبل الوَهْنا إذا ما اتَّخذنا صاحباً لم بُجازِه بِسوه وأحسَناً بأَفه الظَنَا فَمَنْ تَنْقُصْ الأَيّامُ مِرَّةَ عَهده فإناً على العهد القديم كما كُنّا وآكد أسبب القطيمة ظِنّت تَدُومُ ودَعْوَى لا بطابقُها معنا فإنْ عدتمُ عُدْنا وإن تُظْهِرُوا الذِنى عَنْ الوَّدِ كُنّا عن ودادِكُمُ أغنا (\*)

وقد أمضيتُ أنا مؤلف هذا الكتاب مدة سنتين في كنف حمايته وظل رعايته، فكانت تتفتح على الفتوح، وتتوارد على في كل يوم من الأيام نعمُ الروح،

<sup>(</sup>۱) البواب هو أبو الحسن على بن هلال المعروف بابن البواب السكانب الشهور . لم يوجد في المتقدمين ولا في المتأخرين من كتب مثله ولا تاربه ... توفى في ٢ جادى الأولى سنة ١٣ ٤ هـ بغداد ودفن في جوار الإمام أحمد بن حنبل ( انظر تاريخ بن خلسكان في حوار الإمام أحمد بن حنبل ( انظر تاريخ بن خلسكان في حوار الإمام أحمد بن حنبل ( انظر تاريخ بن خلسكان في حوار الإمام أحمد بن حنبل ( انظر تاريخ بن خلسكان في حوار الإمام أحمد بن حنبل ( انظر تاريخ بن خلسكان في حرف م )

<sup>(</sup>۲) الصاحب هو أبو القاسم اسماعيل بن أبى الحُسن عباد بن العباس الطّالقائى وزير آل بويه الذى كان فريد عصره فى الفضل والعلم وهو غنى عن التعريف. ولد فى سنة ٣٢٦ هـ ، وتوفى فى الرى فى سنة ٣٨٥ ودفن فى اصفهان ( انظر تاريخ بن خلسكان فى حرس الأانم ) .

٣) لمؤيد الدين الطغرائى الديوان طبع القطنطينية س ٨٩) .

<sup>(</sup>٤) المراجم : كلمة • معنا ، في البيث السابق وكلمة • أغنا • في هذا البيت وردتا بهذا . الأملاء في النسخة الأصلية ، وما تـكتبان مالألف المقصورة .

حتى أضحيت وأنا المبتلى بالمحن أنعم فى منحه الكاملة . وكان هذا التصنيف فى خاطرى فى ذلك الوقت ،فقبلت أن أذكر اسمه الشريف فى كتاب « راحة الصدور وآية السرور » حتى أخلد به ذكره وحتى أوفيه حقوقه على ، لأنه حقق لى من نعمه فى هاتين السنتين كل رغبة أمديتها وطلبتها ... حتى لقد كان يؤاكلنى وينام إلى جوارى ولا يخفى عنى سراً .

## [ بيتان فارسيان في الاصل ، ترجمتهما : ]

لو أننى استطاءت أن أنسى عواطفك الرقيقة ،
 فاتكن غمومى بمقدار أياديك على ، لا يحصيها عكم ... !!

وإنى أقسم بالله أن حى لك لا يتبل الزيادة

ولوكان في دخيلتي مثأت الآلاف من القلوب بعدد بذور الحشخاش ... !!

وكا أننى لم أغفل الإشادة بأستاذيتى له فهو أيضاً لم يهمل حق تلهذته لى ،وقد علم أن عالم الجهل ظفاى ، وأن عالم العلم نور انى ، وأن العلم هو ماء الحياة ، وأنه إذا استطاع كالخضر أن يحرى ماء الحياة فى مزرعة قلبه ، وأن يغرس غُصن المعرفة فى فؤاده فإن اسمه سيبقى خالداً أبد الدهر.

## [ بيتان عربيان في الأصل ]

العلم فيه جسلالة ومهابة والعلم أنفع من كنوز الجوهر تنفي الله الله الله وعصره (١) والعلم يبقى باقيات الأدهر س و المنفئ المنافور على الزمان وعصره الآدمية يزداد ميلها أيام الشباب إلى الملاعب والملاهى ، غير أن خاطره الوقاد الذى تستمد الشمس والقمر ضياءها منه قد بكر في طلوع صبحه الصادق وجعله في تزايد واطراد ، فدفعه ذلك إلى أن ينقش على صفحات

<sup>(</sup>١) [الراجع] ربما تكون كلة • ومرِّه • أصلح من حبث المني من كلة • عصره • (٧) راحة الصدور

قلبه درر علم الخط وغرره ، ولم مُجِز له أن يبدى في هذا الشأن شيئاً من الغفلة والإهال ، فأصبحت النكات العلمية والدقائق الحكمية ، علومة لرأيه المنير ، وتكشف له صبح اليقين عن ليلة الشك الداجية ، واستطاع أثناء شبابه واعتدال ربيعه أن يغرس أشجار العلم في مجارى قلبه لكى يحصد في خريف الشيخوخة ثمار الراحة واللذة ويدرك ما فيه من لطف ونعمة ؛ وكا أن أمور العالم منوطة ومربوطة بالأوقات والساعات فإن دنيا العلم مربوطة بأعوام الشباب وأيامه ؛ لأنه لو أراد شخص أن يغرس شجرة في بستان في زمن الشتاء ليجني ثمرها فيه لما استطاع أن يتحقق له وجه المراد ولما استطاع أن يقضى شبابه في اللهو والعبث لغير مستطيع أن يعرف شيئاً في شيخوخته أو أن يحصل فيها ما فاته من علم .

مثل: « مَنْ لم يتعلم فى صِغَرِه لم يتقدَّم فى كِبره» (١)

.. وبحكم هذه القدمات فإن الصدر شهاب الدين قد ترك كسب المال وسعى إلى تحصيل المنال . وقال :

# [ شعر عربي في الأصل: (١) ]

رَضِيناً قِبِسْمَةَ الجِبَارِ فِينَا لَنَا عِلْمُ وللأعـــداء مالُ فإنّ المالَ يفنى عن قريب وإنّ العِلْمَ بافي لا يَزَالُ

[ شعر فارسي في الأصل ، ترجمته : (٢) ]

\_ ضرب ماك بجرب هذا المثل: وهو أن الشاب إذا كان سعيد الفأل.

<sup>(</sup>١) فق ورقة ؛ (ب) .

 <sup>(</sup>۲) اظل تذكرة الصراء لدوانشاه (طبع ليدن س۲۱) . ومجانى الأدب ج ۱ س ۲۲
 وهذه الأشمار مندوة إلى الإمام على رضى الله عنه . )

<sup>(</sup>٣) شاهنامه د س ۷۸ س ۱ ۵ — ۱ ۵ ، س ۶ س ۹

- فإن الوعل يقع في شباكه دون وعى ، حتى ولو طارده نَسمِر من الوراء
   وصيّاد من الامام . . . ! !
  - وإذا تكاسل المرء في وقت الأعمال ، فإن الأيام لاتتميل عايه .
  - وإن شهاب الدين لكثرة ما تعلم ، لا تجد له مثيلاً في أي فن . . . ! !
- ولقد بلغ رتبة ً رفيعة ً في العقل والمعرفة ،
   بحيث لايستطيع أحد أن يرى له ضريباً في هذا الزمان(١).

و إنى أدعوا الله أن يوفقه فى عافيته وعلمه ، وأن يمتمه بشبابه وأحبابه ، وأن يثبت أطناب خيمة جاهه فى أوتاد الدوام ، وألا يجدل يدالسوء تمتدإلى أيامه وأن يجعل حدائق أفراحه تزدهم بورود المراد ، وأن يجعل عين الأحزان غافلة عن ساحة هناءته ... بمحمد وآله .

ولقد تتلذ لى ولأخوالى كذلك كثير من أولاد السكبراء والملوك وأركان الدولة ، وتفاخر بتلذته علينا فى الخط والعلم كل شخص عرف بالبلاغة فى العراق وخراسان ، وكان أصحاب المناصب والوزراء والمستوفون وأكثر كتاب الدولة ينتسبون إلى كاشان (٢) وكانت كاشان مسقط رأسى ورأس أخوالى فكان هؤلاء يفاخرون قائلين إن زين الدين (١) مواطن لنا ، واشتهر باسم المكاشى، وصار الحال فى سائر أنحاء العراق أنه كلا رئى خط جميل قالوا إنه خط المكاشانيين أو إنه مأخوذ عن المكاشانين ، وإن جميع من كانوا يفدون على خدمة السلطان طغرل بن آرسلان من عسكر خراسان الذين أقبلوا على العراق ومن عسكر بغداد وعسكر

<sup>(</sup>١) [ المراجع ] يبدو أن البيتين الأخيرين من نظم مؤنف الكتاب فقد ذكر فيهما صديقه شهاب الدين الذى سبق الإشارة إليه في الصفحات المابقة .

<sup>(</sup>٧) المراجع : ترد هذه الـكلمة في المكتب العربية بالقاف فبكتيونها • قاشان •

<sup>(</sup>٣) المراجع : هو خال مؤان المكتاب محود بن محمد بن على الرّاوندى وقسد ذكر ف جملة مواضع من المكتاب .

الشام وعسكر آذربيجان ورسل الأنحاء والأطراف ، وكانوا يرون خالى ، كانوا يقرّون له بفرط العلم ويقولون : « إن زين الدين لا مثيل له على وجه الأرضين » وكان الخط من قبله في الغالب في أيدى الجهلاء ولكنه بحمد الله مشهور في أنواع العلوم ، يعرف الأدب معرفة كاملة . ونقد حدث في سنة سبع وخسين وخسيائة في مدينة كاشان التي فيها منشأ الأدب والتي تعتبر مجالا لفضلاء لغة العرب أنه أنشد في حضرة «المعين الساوى» مستوفى السلطان قصيدة عربية نالت استحسان الفضلاء جميعاً ، محيث قرروا أنه لا يوجد على وجه الأرض شخص آخر مثله ، استطاع في مثل سنه — أى في السنة الثامنة عشرة من عره — أن يبلغ ما بلغ في الخط والشعر . وما زال خالى هذا انصدر الكبير ، فريد الزمان ، — أطال الله بقاء د — يرسل إلى يومنا هذا إلى كل واحد من أصحاب المناصب الرفيعة قصيدة أو مقطوعة بالعربية أو ألفارسية .

وله فى الإنشاء عبارات فى النرسل لا تتأتى لأى منرسل ، ولا يوجد [س٠٠] فى بلاد العراق قاطبة أستاذ كبير من علماء الفقه والكلام لم يحصل العلم على يديه سنوات طويلة ، ولم يكن له ثانٍ فى محافل المناظرة من حيث جريان عبارته و بيانه .

مثل : « خير المواهب العقل وشر المصايب الجهل » .

## [ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته ]

إن خبر هبات الله هو العقل ، وأما الجهل فصيبة على الدوام وشر .

وقد قال الحسكماء . « إن خير المواهب هو المقل والعلم ، و إن شر المصائب هو الجهل والإثم » .

و إلى أحمد الله أن «زين الدين» كان له التقدم في المعرفة بحيث أن فضلاء المراق وخراسان كانوا يتتبعون حركاته وأقواله . فلما قال في وقت من الأوقات

ر باعية جعل رديفها هذهالعبارة : « فارغ باش » ( أى أهنأ بالا ) قالوا علىمنوالها بضمة آلاف من الرباعيات . وهذه هي الرباعية :

[ فارسية في الأصل. ترجمتها كما يلي: ]
\_ لا لوعة لى إلا لوعة الاشتياق إليك... فاهنأ بالا...!!
ولا حب لى إلا حبّـك حتى أوضّـع َ في قبرى ... فاهنأ بالا...!!
\_ فياروحي إنى أقسم برأسك مادمت حيا :
إن تراب قدمك سيكون تاجا لى ... فاهنأ بالا ...!!

وقد أنشد فى شهور سنة سبع وسبعين وخمانة قصيدة بالعربية فى مدح عزيز الدين المستوفى على شاكاة هازوم ما لا يازم » (١) يتخلص فى كل يبتين منها إلى وجه من أوجه المدح لم يسبقه إليه أحد ، ولقد أقر له بالفضل فضلاء قم وكاشان والرى رغم عداوتهم له ، فقد كان يخالفهم من حيث المذهب ، لأنه كان حنفياً، وكانوا يعادونه اذلك ، بالإضافة إلى منافستهم له فى الفضل ، ومع ذلك فقد قالوا : « إن أحداً لا يستطيع أن يقول نظيرة لهذه القصيدة » والفضل ما شهدت به الأعداء ... !!

وهذه هي انقصيدة :

ذَهَبَ الشتاء فرحبًا بذهابه (۲) وأتى الربيعُ يَميسُ فى جِلْبابِهِ والثلجُ ذابَ من الشِتاء كأنَّه خُلَّاد مَوْلاناً الوزير ببابهِ[م ٢٠] والثلجُ ذابَ من الشِتاء كأنَّه حُلَّاد مثل انسيابِ الأَيْمِ حَوْلَ شِعَابِهِ

<sup>(</sup>۱) المراجع : خير تعريف لهذا الضرب من المعر هو ماكتبه المعرى نفسه في مقدمة ديوانه الذي اشتهر بهذا الاسم ( انظر النزوميات طبع مصر سنة ١٨٩١ م ) ص ٩ - ٤٣ .
(٢) المراجع : أخذ النقاد على الشاعر قوله « مرحباً بنهابه » باعتبار أن الذاهب لا يقال له : مهمباً . ولا شك أن القصيده بها مواضع كثيرة تختلف صاغتها عن الصياغة العربية الصحيحة.

تُحْيى نَدَاوَتُهُ القفارَ كَأْنهِ اللهِ رَشَحَاتُ سَيْبِكُ إِذْ تَجُودُ لَنا بِهِ بَهَرَتُ عيونَ الناظرين كأنها عَزَمَاتُ رأيك جَدَّ في إلْهَا بِهِ وَتَرَى الصَّبا طيباً كَأَيام الصِّب فوقَ الرَّبي بَجْتَرٌ فَضْلَ ثيابِهِ طابت ورقَّت في الغداةِ كأنَّهِا أخلاقُ مولانا لدى أُنْحَـابهِ والسرجِسُ الغضُّ الطرىُّ تُجَمِشُ طُرَرَ البَنَفْسَجِ في مُتُونِ هِضا بِهِ وَ تَبَسَّتُ زَهِرُ الْأَقَاحِي غُدُونًا كُولِيِّهِ يَغْـــتَرُّ مِلْ، إهابِهِ وَتْرَى الطيورَ عِلَى الغصونِ تَرَّنَمَتْ فَي مَوْضِيمٍ نَرْهٍ عَقِيبِ سَحَابِهِ والمندليبُ كَأَنَّهُ في لَحْنِبِ مَدَّاحُ مولانا بصَدْر جَنابِه مَلِكُ الصُّدُورِ عَزِيزُ دِينِ نُعَمَّدٍ مَرْدِي الْعُدَاةَ وْمَرْ تَجَلَّى أَحِبَابِهِ ذُو هِمَّــة عَلَتْ الساء فَذَ لَكَتْ بِرَزِينِ وطأَتَهَا سَنَامَ شِهِــابِه مَوْلًى تَسَمُّ في المنالي شامخًا 'يعيى النـــواظِر' 'حَسَراً لِطِلابِه كُمْ رايةٍ أُنكِيتُ بثاقبِ رأيهِ وكتيبةٍ أُفَلَّتَ بسطرِ كتابِهِ يُوحَى إليهِ من وراء حِجـــابهِ ياطالبُ الإقبالِ جُرْتَ عن الهُدى أمْمِنْ كَرْ الإقبال تَحْتَ ركابهِ بحرُ بمـــوجُ من العطايا كنَّه شرقا وغرباً من زخور عُبابِه إيهاً ... وقصَّرُ لا تُشبهُ كفه بالبحر ... أينَ البحرُ من أضرا به يكنى صروفَ الحــادثاتِ صَريْفُهُ والليثُ معتَمِدٌ على أنيا به [س، ٥] او كان حاتم طبِّيء حياً لَمَا واراه إلا الفضل مِن أثوا بِهِ سحبانُ يَسحَبُ في الخجالةِ ذَا يُلَه لو كان أصغى عندَ فصلِ خِطابِهِ

رأَىْ إذا هِم الخطـــوب كأنهُ

قِدْماً غرابُ البَيْنِ يَا لِعُـــــــرابهِ إِ قد كان عَفَّـــرَ وجهَهُ بترا بهِ فَلَتَا يضيقُ الديشُ من أسبابهِ مراً وراء المال من أربابه أُوَّبُ الزمان بمخلَّتِيْهِ وَنَا بِهِ زهرُ الكواكب طافياً كُخُبَا بِهِ

هدی بدیرهٔ خاطر قد گذّهٔ تَعَاَّهُ عن أحب به ودياره ما نالَ من باب جَدِّى ولَطَالَ ا واللهُ أودَع رزقَـــه في كَفِّه فلزمتُ بيتي وأتخذت قنــاعتى لولا مواهُبُكَ السنيةُ مَـــدُّنى لا زالَ سيفُكَ فوقَ أعناق العذى دُمْ في النُّلي ما لاح في تَجْر الدُّجَي وَتَعُلُّ عِلَى اللَّهُ اللَّهُ لَا تَنْقَضِى اللَّهُ دُولِتِ مِدَى أَحَقَ اللَّهِ

وقد قال هذه القصيدةفي ليلة واحدة ، وطلبه «عزيز الدين» عند صلاة العصر ثم استدعاه إلى حضرته في الصباح ، ولتي منه تشريفاً خاصاً وألبسه خلعة فاخرةً من ألبسة الوزراء . وآخذه أحد الحاضرين على قوله : مرحبًا بذهابه ، لأن مرحبًا تقال للآتي . فقال « ظهير الدين الكَرَجي »(١) —واحد عصره وفريد دهره— « إن مرحباً تقال للشيء الذي يُسْتَحَبّ ، فإذا انقضي شتاء همدان وجب أن يقال مرحباً مائة مرة . . وأن زين الدين ليمدح على ذلك . . . ! ! . » رحم الله أمثال هؤلاء السادة فإنَّ نكتةً واحدة من مقولاتهم لتفضل قصيدة برمتها.

مثل: « ذهب الناس و بقي النسناس » .

وقد أراد مؤلف هذا السكتاب العبد الفقير محمد بن على بن سلمان الراوندي أناله الله مناه في دنياه وعقباه ، أن يتلو تلو زين الدين فأدرك جزءاً [ س ٥٠ ]

<sup>(</sup>١) خواجة ظهير الدين السكرجي هو أحد فضلاء أواخر القرن السادس . اشتهر في فن · لانشاء والبيان ( انظر مرزيان نامه لسعد الدين الوراويني س ٥ ) .

من كل . وإذا كان قد تخلف عن بعض مقاصده بسبب الفتور والتشويش والمحن التى حدثت فى العراق فإنه قد بلغ أقصى مراده فى أيام دولة ملك العالم سلطان بنى آدم غياث الدنيا والدين أبى الفتح كيخسرو بن السلطان قلج آرسلان خلد الله ظل دولته ، وهو ينعم الآن فى ظل هذه الدولة بيمن إقباله ، و ينشر فى بلاد الروم الفضائل التى كسبها أهل خراسان والعراق من أقاربه . و بفضل دولة هذا الملك العادل سيتم إحياء العلوم فى هذه الديار ، فإنه سيعمل على أن تكون آثار أهل الروم كا كانت من قبل سائدة فى جميع أرجاء العالم .

#### شعر :

إنَّ آثارَنا تَدُلُثُ علينـــا فانظرُوا بعـــدَنا إلى الآثار<sup>(١)</sup>

وسيحرص على أن تصبح عاوم الفقه والسكلام ولفة العرب والخط والأدب والشعر الفارسي والعربي متداولة على السنتهم في هذه الناحية. وكما كان مشايخي وأساتذتي في همدان مثل السيد الإمام شيخ الإسلام « فحر الدين البلخي » والسيد الإمام قطب الإسلام «صفى الدين الإصفهائي» و «بهاء الدين اليزدي» وغيرهم من كبار الأثمة — رحهم الله— لهم الخطوة والمكانة لدى سلاطين آل سلجوق وأتباعهم في ممالك العراق وأطراف خراسان ، فإني أيضاً سأصير غرساً لدولة السلطان القاهر، داعياً لهذه الدولة بالتأبيد والتأبيد المتصلين ، وأن تُشر بركات تعليمي وتعلى و إفادتي واستفادتي على أيام هذه الدولة ، وأن يحصل أعقابي من دولة السلطان القاهر، القاهر، — عقباً بعد عقب — ما حصله من نعم وتكريم أسلافي الماضون وأخلافهم الباقون من دولة سلاطين آل سلجوق ... رحم الله الماضين منهم وأبقى الباقين ، وإذا لم يكن لي حتى الآن ما يشجعني على الاشتغال بالأدب وقول الشعر الباقين ، وإذا لم يكن لي حتى الآن ما يشجعني على الاشتغال بالأدب وقول الشعر

<sup>(</sup>١) المراجع : في روابة أخرى ( هذه آثارنا تدن علرما ) .

كا يجب، فإن عظمة هذا السلطان ستجلو أبكار الأفكار بحيث تكون لها لطافة الصورة وكثافة الصلة لتكون مشجعة لى ، فالأدب طلاب الناس دائماً وإذا كسدت سوق العلم فإنه لا يسلم من التصرفات الخائنة . [ س ٥٦ ] شه. (١)

بابُ الدواعي والبواعِث مُعْلَقُ قالوا : تركت الشعرَ ،قلتُ : ضرورةً خَلَتِ الديارُ فلاَ مديخُ بُرْتَجِي منــهُ النوالُ ، ولا مَلِيخُ يُعْشَقُ ومن العجايب أنه لا يُشْتَرَى ومع الكساد نُجَان فيه وَ يُسْرَقُ و إنى أدعو الله تعالى أن يهب ذلك الملك ، الراعى للعلم ، الناشر للعدل ، الحريصَ على الدين ، النافذ الرغبات ، مزيد التوفيق في مكارم الأخلاق أكثر مما مى متوفرة لديه ، بحيث إذا قدر للماوك الماضين أن يبمثوا من قبور المات إلى دائرة الحياة ، وأن يلبسوا - بإعادة الحياة الثانية ورجوع النفس الناطقة إليهم - لباسَ العمر من جديد، لاعتبروا واجباً عليهم أن يقتدوا بأخلاقه المرضية، وأنْ يتقبلوا عاداته الجميلة ، ولبادروا بالخضوعله حاملينله الغاشيةدافمين له الجزية ، فني أيام هذا الملك السعيد الميمون التتيّ أصبح نور عدله كقرص الشمس ينشر شعاع رأفته على بسيط الأرض و بساط الزمان ، وُرَيْنزل العالمين فى ظلّ عناتيه وجناح عاطفته ورعايته . و إنى أدعو الله تعالى أن يطَرز رداء مفاخره الملكية بطراز المدل والفضل ، وأن يرفع سرادق جلاله وحشمته الذي يُسَتَظَلَ به من إلشمس الى أوج كيوان (٢٠) ، وأن يجعل حدَّ سيفه الحافظ للملك ، الناصر للدين والدولة ... مرتماً لأرواح أعدائه ومشرعاً لأشباح المعادين لدولته بحق محمد وآله .

<sup>(</sup>۱) الأيات للشاعر المروف إن اسعاق إبراهيم بن مجهى السكلي الغزى الشاعر المعروف الذى كان يعيش فى القرن الحامس الهجرى ( انظر ترجمه فى تا يخ أبن خلسكان فى حرف الأنف ) (۲) المراجم : كيوان على وزن إيوان عو زحل بالمدينة وهو فى الساء السابعة ( انظر : برهان قاطم ) :

# سبب تأليف هذا الكتاب وكيفية الحال في تأليمه

[س٧٥]

كان السبب في تأليف هذا الكتاب أنه حدث في شهور سنة ثمانين وخسمائة أن طلب ملك العالم ركن الدنيا والدين طغرل بن آرسلان مجموعة من الأشعار ، فأخذ خالى يكتبها وأخذ جمال النقاش الأصفهاني (١) يصورها ، وتم لها بذلك تصوير كل شاعر ، وذكر شعره ، وكتابة بعض المضاحك والهزليات ، فكان سلطان العالم يزين مجلسه بهذه المجموعة .

وكان يصنع بعض المضاحك لأنه كان لطيف الطبع ويسميها « بالغيبية » ، و و بعض المسموعات و يسميها « بالجيبية » ، و حكى لى أمير الشعراء وسفير السكبراء «شمس الدين منوچهر شصت كله » (۲) قائل قصيدة آل « تتماج » الحسكاية التالية ، قال : إنه في هذه الأثناء وصل السيد الأشرف إلى همدان وأخذ يطوف بالمسكتبات ينظر أقوال الشعراء المطبوعين فأعطاني مصراعا فقلت على وزنه بضعة أبيات فأصغى إليها راضياً ومدحني وحثني وحرضي قائلا : « اختر من أشعار المتأخرين

 <sup>(</sup>١) كان أحسد أصدقاء الشاعر جماء الدين عبد الرزاق الأمفهائي وله قصيدة في مدحه يعرف منها أنه كان ماهرا في فن الحنظ والشمر والإنشاء .

<sup>(</sup>٣) مِن النهريب أن منوچهرى الدامغانى المعروف فى أوائل القرن الحامس كان يحمر لقب ه شعبت كله ، أيصاً ولا نعرف على وجهه التعقيق إذا كان الناس قدنقلوا الى ،نوچهرى الدامغانى هذا اللقب بسبب مشاركة الاننين فى اسم منوچهرى أو أن الأمر النبس بين المشخصين ، وعلى كل حان يمكن الجزم بأن نقب شصت كله هو لفب الشاعر أحمد بن منوچهرى ، فهو الذى كان ماصرا المؤلف ويجب الاعتماد على قوله ، وفى تفسير كان «كله» اختلافات بين أصحاب التراجم ( انظر مان منوچهرى طبع كاز بحرسكى ، ص ٣ ) .

مثل العمادى (1) والأنورى (۲) والسيد الأشرف (۳) وأبي الفرج الروني (۱) وأمثال العرب والعجم والأشعارالعربية وحكم الشاهنامة قدرمائتين من الأبيات التي [س٠٥] يميل إليها طبعك واحفظها وواظب على قراءة الشاهنامة حتى يسلس الشعر قياده لك واجتنب شعر سنائي (۵) والعنصرى (۲) والمعزى (۷) والرودكي (۸) ، ولا تصغ إليها ولا تقرأها فإنها عالية يتغلق طبعك دونها وتحجبك عن مقصودك ، فقال شمس الدين شصت كله : « لقد حققت أنا وجملة من الناس هذه الوصية فبلغنا مقصودنا ونلنا غابة مطلوبنا . »

<sup>(</sup>۱) هو عمادی الشهریاری المتونی سنة ۵۸۲ کان من أهل آنری ، وأكثر قصائده فی مدح سیف الدین عماد الدولة بن فرامرز ملك مازنداران . وتخلصه مأخوذ من لقبه واله جملة قصائد فی مدح السلطان طغرل بن محمد السلجوق ( أنظر فهرست المخطوطات الفارسیة وضع ریو) .

 <sup>(</sup>٢) هو أوحد الدين كد الأنورى المتونى سنة ٨٧٥ هـ وكان ملكا للشعراء على أيام السلطان
 سنجر السلجوق .

<sup>(</sup>٣) المقصود به السيد أشرف الدين الحسن بن ناصر العلوى الفزنوى المتوقى سنة ٥ - ٥ ه كان واحدا من شعراء بهرامتاه الغزنوى ، وكان مبرزا فى الوعظ والحطابة أيضا حج إلى مكا فلما عاد منها إلى بغداد بال كثيرا من النشريف من السلطان مسعود السلجوق فمدم بجملة فصائد ؟ الخطر فهرست المخطوطات الفارسية وضم ربو -

<sup>(</sup>٤) من مشاهير شعراه العصر الفزنوى ، واله قصائد فى مدح السلطان ابرأهيم بن مسهود الفزنوى وابنه مسعود ، وبيدو أن وفاته وقعت فى سنة ٤٩٢ هـ ، وهو ينسب إلى رونه من توابع لاهور . ( أفظر حواشى كتاب جهار مقاله ) .

 <sup>(</sup>٥) هو أبو الحجد بجد الدين ( بجدود ) بن آدم سنأى من شمرًا، بهرامشاه الغزنوى وهو
 مؤاف محديقة الحقيقة ، المتنوية المعروفة في النصوف ، وقد مات في سنة ٥٤ ه .

<sup>(</sup>٦) هو أبو القاسم الحسن العنصرى المتوفى سنة ٣١؛ هـ أو (٤٤١) يكان ملكاللشعراء أيام السلطان كحود الفزنوى ، وهو أشهر من أن يذكر .

<sup>(</sup>٧) هو أبو عبد الله محمد بن عبد ألملك المعزى النيشابورى أمير الشعراء أخذ تخلصه من للب الساطان ملك شاه السلجوق ، وكان السكا للشعراء أيام السلطان سنجر وقتل في سنة ٢ ؛ ٥ هـ بسهم أفلت خطأ من هذا السلطان .

<sup>(</sup>۸) هو أبو عبد الله جعفر بن محمد الرُّودكي المنسوب إلى تُزيدك إحدى القرى التابعة السعرةند ، وكان من شعراء نصر بن أحمد الساماني ( ۳۰۱ — ۳۳۱ ) ومات سنه ۳۲۹ ( انظر حواني چهار مقاله ) .

#### [ شعر فارسي في الأصل ، ترجمته : ]

- إن الصبح لايتنفس (أى لايشرق) بغير وجهك ،
   وبدرنك لايتنفس أحد أنفاس العشق ... !!
- وإن وصلك لايبلغ منزل الأمل ويتحقق ،
   إلا إذا تلظسي صاحبه طويلا في منزل الحب الجامح ...!!
  - \_ وإذا كنت قد جلست معك مقدار نفس واحد فإنى لا أتنفس إلا على ذكرى هذا النفس ...!!

فأردت أنا مؤلف هذا الكتاب محد بن على بن سليان الراوندى — بلغه الله مناه فى أولاه وأخراه — أن أختار جلة من الأشعار والمنثورات وأن أسلكها فى مجموع حتى يحفظه الطالبون . فتعذرت أمنيتي هذه لأن نفسى كانت متعبة جداً بسبب نكبات العراق ، وكان قلبي فى غاية اللوعة والأسى ، يحترق لفراق الأحباب ، ويتجرع كؤوس الاشتياق ، ويتحمل مشاق الفراق ، بحيث خشبت أن تنفصل روحى العزيزة عن جسدى المُعتنى . وفى وسط هذا البؤس ومطلع هذا النحس لم يكن لطالعي المنكوس و بختى المحكوس أن يستيقظ من نومة الغفلة فقد نكب كبار اللوك وعذب كبار الوزراء ، ولم تستقر الأحوال ، [س٠٥] والجاه والمال .

مثل: « الرضا بالكفاف يؤدي إلى العفاف » (١).

فبسطت بساط القناعة ، وقضيت الوقت فى فراغ ودعة ، فكنت استغرق أثناء بياض النهار فى الاستفادة من العلوم : ثم أنقش على صفحة قلبى أثناء سواد . الليل ما استفدته فى المهار ، وأخذت أقرأ علوم الفقه والشريعة ، وأردد على

<sup>(</sup>١) فنل ورقة ه ( 1 ) .

لسانى الذكر والقرآن ، وأونس نفسى بمطالعة كتب اللغة والأشعار العربية والعجمية .

مثل: « من ساء أدبه ضاع نسبه »(١).

## [ بیت شعر فارسی ، ترجمته : ]

\_ إن الأدب خير من الأموال والجلساء، والطبع الحسن خير من جميع القرناء . .!!
وقضّيت أيامى منذ موت السلطان سنة تسعين وخمسائة حتى هذا الوقت
وأنا على هذه الحال ، لا مال لى ولا منال ، ولا أهل لى ولا عيال . فقلت لنفسى:
إن عقلاء العالم الذين اشتغلوا بتحصيل العلوم كان مطمع همتهم ثواب الآخرة
وأن أشد البواعث لهم كان فى الحصول على حسن الذكر فى الدنيا ، لأن حسن
الذكر هو غاية ما يطلبه أهل العالم . وفى الشاهنامه (كتاب الملوك) وهى ملكة
الكتب أكثر من ألف بيت فى مدح حسن الذكر وذيوع الصيت .

## [ شعر فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

- ـــ بفعل الشمس والهواء والماء والتراب ، لاينمحي أبداً حسن الذكر وطهارة الفول ... !!
- ولذلك فإنى أسعى إلى خن الذكر ، فإنه وحده هو الذي يبقى
   في ساحة الأرض ودائرة الساء . . . ! !
- ـــ وبعد الموت تبتى اللعنة ، على الشخص الذي يسوء ذكره ... !!
- \_ وإذا لحقك سوء الذكر ، فلن تظفر بسمادة في الدنيا ولا هناءة في الآخرة...!!
- \_ وحسن الثناء يَكثر في الدنيا ، للملك الذي يجعل تاجه وعزم، لخدُمْة الآخرين ... !!
  - \_ فافعل ذلك إذا وجب أن يطول حسن ذكرك.
  - فإذا لم تشأ البتاء ... فلا تفعل أفعال الخير ... !!

<sup>(</sup>١) فق ورقة ؛ (ب) ،

- وقد قال مؤبلا من المؤابذة . إن الموت إذا اقترن بحسن الذكر [س ٦٠]
خير من أن يعيش المرء حياً يشمت به أعناؤه . . . !!
- وإذا أردت أن يبتى ذكرك عالياً ،
فتأمل . . . ولا تنا بقلبك عن أصابه ألم وكرب . . . !!

وقد دعا ابراهيم الرسول ــ صلوات الرحمن عليه ، وكان حبر الماة ووالد الأمة والخليل الجليل ومعمر الكعبة — دعا رَّبه فقال: «واجْمَلْ لى اسانَ صدق في الآخرين»(١) . وأيا كان تفكير المقلاء فإن الوصول إلى حسن الذكر لايتأتي بالمال والبنين ولا بكثره الحسب والنسب ، ولا يبقى حسن الذكر إلا بتصنيف الكتب والأشعار القيمة ، ولا يبقى للناس ذكر إلا بالفوائد العامية ، ولا يبقى للملوك من سائر ما يجمعونه من الخزائن والدفائن والجواهر الزواهر إلا الخير الذي يصنعونه من المال الحلال. فالصدقة سبب في ثو اب الآخرة ، وقد جعلوا مقابلها عشرة أضعاف ، قال الله تعالى : « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ه (٢) ، ولاشك أن أوقاف المدارس والخانقاهات إنما تبذل للدرس ولنيل ثو اب الآخرة . فإن الخزانة يأخذها الوارث ، والمرأة يأخذها زوج آخر ، والجواد يدخل في ملك شخص آخر غير صاحبه ، ويغير على هذه الأشياء المغيرون . فأما المدرسة أو الخانقاه إذا صنمت لوجه الله فإنها تبقى حسن الذكر إلى يوم القيامة كما تجلب ثواب الآخرة . قال رسولنا محد المصطفى عليه الصلاة والسلام: «ليس لك من مألك إلا ما أكلت فأفنيت ، أو لبست فأبليت ، أو تصدقت فأبقيت » فجعل الإفناء في مقابل الأكل، والإباد، في مقابل اللبس، والصدقة في مقابل الإبقاء.

وقال كذلك : « إذا ماتابن آدم انقطع عمله إلا عن ثلاث : صدقة جارية .

<sup>(</sup>١) سورة التعراء ، آية ٨٤ .

<sup>(</sup>۲) سورة الأنعام ، آية ۱۹۱ .

وعلم ينتفع به ؛ وولدصالح يدعو له بالخير (() فالصدقة الجارية هي التي ينفقها الملوك في بناء المدارس والوقف عليها ، وإنشاء المساجد والأربظة والعيون والقنوات حتى ينتفع بها سنة بعد سنة ، وحتى يصرف ريعها كل سنة على أناس يشتغلون بعلم الشريعة و يميزون بين الخير والشر . ويتصدقون بثو إبها في كل يوم [س ١٦] على روح الملك الذي أنشأها . ومن الواجب على الملوك أيضاً أن يبذلوا المال حتى ينشئ الشيراء القصائد في مدجهم فيجفظها الآخرون ، وحتى ينشدوا الشعر في أعقابهم فينالوا منهم صلته فتبتى حية مكارم أخلاق آبائهم . ويصل الناس بذلك إلى كال العلم . فنذ كانت الدنيا ولا بدلها من حاكم .

[شعر فارسي في الاصل، ترجمته: ]

\_ إن العالم لآيبتي بغير جاكم، فإذا مات حاكم تولى حاكم آخر مكانه . . . ! !

\_ وما دمت تعَلُّم أنك لن تطيل البقاء في الدنيا

فلماذا تضع تاج الحرص والطمع على مفرقك ... ١١٠

\_ وإذا علا إيواننا حثى بلغ فى رفعته الكواكب

فلا نصيب لنا فيه إلا خيمه واحدة . . . ! !

ــ يتغطى أديمها وأركانها بالتراب، وفي أرجائها الحوف والوهن والعناء والبلاء ...!

\_ ولن يكون لك معين إلا ما تفعل من خير

فاستمع إلى هذه النصيحة عن شيخ حكم عارف

\_ قال: إن كل من يولد، لابد أن يدركه الموت

ُ سواه أكان ملكا كبيراً أم رجلا حقيراً . . . ! ! `

ـ وأن ذهب فريدون وهوشنگ وجشيد (٦)

وكلُّ من أتى من لاشيء ، يعود إلى لاشي. في لحظة . . . ا أ

<sup>(</sup>١) حديث معروف ( انظر مثكاة المصابيح ، باب العلم ) .

<sup>[</sup> المراجع : جاء في الجامع الصغير. للسيوطن ج ١ ص ٣٥٠ بهذا النس : • إذا مات الإنسان لمقطع عمله إلا عن ثلاث صدقة جاربة أو علم ينتشع به أو ولد صالح يدعو له • ] .

<sup>(</sup>٧) الراجع : جمعهمن ملوك القرس الأقدمين ، ملوك الدولة الأسطورية التي تسميع بالبيدداذية .

- لقد ذهبوا جميعاً وتركوا لنـــا أماكنهم
   ولم يبق أحد منهم في هذه الدنيا الفانية . . . ! !
- ــ لقد ذهبوا جيماً ، ويقينا في أماكنهم ، وكثيراً ماقرأنا عن أعمالهم وأعجاده . . !
  - ــ فَانْفُقَ كُلُّ مَالَدْيُكُ ، وَلَا تَجَنَّمْدُ فِي النَّوْفَيْرِ لُوَلَدُّكُ `

فقد قال الشيخ الحكم لرجل عاقل كريم:

ــــ إن الذي أعطاك ولداً لاهل لان يرزق الشجيرة، التي نبتت منك . . . . ال

وعلى أية حال قالد كر الخسن يبقى للشخص الذى سلك سبيل العدل ، وخالط الكبراء وآنستهم ، واختار مجال أقاضل الشعر اء والندماء ففيهم يبقى الذكر خالداً والصيت منتشراً ... شعر (١)

لَوْلَا جَرِيرٌ والفَرَزْدَقُ لَمْ يَدُم ذَكُرْ جَمِيْلُ مِن بَنِي مَرْوَارِ وَرَى ثَنَا اللهُ لَا مَا جَمَتُ بَنُو ساسان وَرَى ثنا عَسَانُ فَي غِسَانَ وَمُلُوكُ غَسَانًا فَدُ قَالَهُ حَسَانُ فَي غِسَار

## [ شعر فارسي في الأصل ، ترجمته (٢) ]

إن الملوك الذين كسبوا حسن الذكر ... الدكر قد مضوا جيمًا ولم يبق منهم شيء إلا حسن الذكر ... ا!

وكان لانو شروان كثير من الكنوز
 ولكن لم يبق له منها إلا حسن الذكر ١١٠٠٠٠

لذلك ونتيجة لهذه المقدمات تبين لي فى سنة تسع وتسعين وخسمائة أنا مصنف هذا الكتاب محمد بن على بن سليان الراوندى - عره الله — أن خاود الذكر

<sup>(</sup>۱) من تصیدت لابراهیم بن یمی بن عان النزی بمدح بها أبا عبدالله مکشر بهبن البداره صاحب کرمان ( انظر تاریخ چهانسگشای النجوین ج ۱ من ۱۹۳ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر لباب الألباب طبع ليدن يج ١٠٠ س ١٠٠

<sup>(</sup>٣) هذان البيتان من تعبيدة و رشيد الدين الوطواط على مدح السلطان قطب الدين محد المواد .

يكون بتصنيف الكتب، ففكرت فيأن أكتب تصنيفاً وأؤلف كتاباً لايستطيع الزمان أن يبليه ولا الأيام أن يمخو مسودته إلى توم القيامة ، يبقى تذكاراً لى إذا جار الزمان كعادته فَجَرَّعَنى كأس الموت المتزعة ونعانى الغراب إلى مسامع الأحباب .

ولما كنت قد حصلت العلوم في دولة آل سلجوق ، وكان مشايخي وأساتذي من أكبر المؤيدين والمعضدين لهم ، وكانواهم أنفسهم قد أنشأوا مدارس العراق وأبنية الخير في سائر الآفاق ، فإنني أردت أن أجعل هذا الكتاب باسم سلطان من سلاطين السلاجقة ؛ ولكن مرادى ظل في قبضة التعذر ، وظلت أمنيتي لا تتحقق ، حتى فتح « أنطاليه (۱) » ملك العالم السلطان القاهر، عظيم الدهر، عيات الدنيا والدين أبو الفتح كيخسرو بن قلج ارسلان خلد الله ملكه فتيسر له بذلك ما لم بتيسر لأى ملك غيره من إعداد الجيوش وقتل الأعداء . فرأيت واجباعلي أن أجعل هذا الكتاب باسمه الشريف ، وأن أقدم له هذه الرسالة وتقديراً لفضله .

<sup>(</sup>١) المراجع : أنطالية ، بوزن أنطاكية إلا أنها باللام مكان السكاف ، بلد كبير من مشاهير بلاد الروم وناك البلغى حصن منبع على إشط البعر ( أنظر معجم البلدانُ ليانوت ) وتُسمى الآن أحياناً آداليا وثقع على الساحل الجنوبي للإناضول .

# فهرست كتاب راحة الصدور وآية السرور وترتيب مستودعاته من فنون العلوم

بدأت كتابي بحمد الله والثناء على كبريائه ، ومدح المصطفى (صلم) [ س ٦٣ ] وذكر أهل بيته وصحابته وسائر أئمة الدين من الصحابة والتابمين وعلماء الإسلام والمسلمين ؛ ثم مدحت السلطان (أى أبا الفتح كيخسرو بن قلج ارسلان ) وأوردت القصيدة التي من إنشأني في حقه ، ثم ذكرت أحوالي وسبب تأليف السكتاب ، ثم أنبعت ذلك بذكر سيرة الملك العادل كيخسرو ، وسأذكر بعد ذلك على سبيل الاختصار تاريخ ملك آل سلجوق ورسوم سلطنتهم ، وأذكر أحوال الشعراء المتأخرين وشعرهم الذى قالوه فى حضرتهم ، وسأجعل فى آخر كل فصل يتعلق بذكر سلطان من سلاطينهم دعانى للملك كيخسر و، وقصيدة في مدحه ، ثم أكتب فصلا في آداب المنادمة والشراب ولعب الشطر نج والنرد، وفصلا في الرماية وركوب الخيل وآداب القصر والصيد والحرب والحفل، ثم أكتب فصلا مطولا نظماً ونثراً في بيان بنض أسرار علم الخط التي لم يستطع أحد إظهارها حتى الآن ، وفصلا في الغالب والمغلوب ، و بضعة فصول في الأدوية والأشربة التي تقوى الباه ، ثم أختم الكتاب ببعض الأضاحيك والهزليات لكي يتسلى بها متصفحوه إذا أصابهم الملل عما به من جد وعما به من حكايات العظاء ، ولكي يطالعه بسبب ما فيه من هزل قصار النظر الذين حرموا متع المكلام ، ولسكي يقرأ كلشخص محامد أخلاق هذا الملك صاحب السيرة الحيدة

والأيام السميدة ، وحتى يبقى ذكره محسلًداً على مدى الأيام ، ويبقى اسمه ما بقى الدهر.

ولقد أسميت هذا الكتاب الشريف باسم « راحة الصدور وآية السرور » و إلى لأنوقع أن ينظر الكبراء إليه بعين الرضا والقبول، مفعضين أعينهم عما به من هنات « فعين الرضا عن كل عيب كليلة (۱) » ، عافين عما قد مجدونه فيه من سهو أو خطأ أو خلل أو زلل ، وألاً مجتهدوا في القدح فيه و إظهار معايبه .

شعر (۲)

إذا أُحْسَسْتَ في لفظي نُتُوراً وخَطَّى والبراعةِ والبيانِ فلا تَرْ نَبْ بغمِي إن رقعي على مِقْدارِ إيقاعِ الزمانِ فلا تَرْ نَبْ بغمِي إن رقعي

والغرض من هذا التصنيف هو ذكر ألقاب السلطان واسمه ونسبه الشريف فهو هالملك العادل السلطان القاهم عظيم الدهم غياث الدنيا والدين أبوالفتح كيخسرو ابن قلج ارسلان بن مسعود بنقلج ارسلان بن سليان [بنقرا ارسلان معالمات الغازى ابن قتلمش بن اسرائيل بن سلجوق » مدالله على الخافقين ظل دولته ، وأدام بقاء سيرته وسيرة أسلافه السابقين من سلاطين آل سلجوق ...رحم الله الماضين منهم وأبقى الباقين .

وقد بدأ ملك آل سلجوق بإسرائيل بن سلجوق وهو الجد السابع للسلطان القاهم غياث الدنيا والدين ، و إنى أكتب أنا أبو بكر محمد بن على بن سليان الراوندى تاريخ دولة آل سلجوق على سبيل الاختصار واستنزل آلاف اللمنات

 <sup>(</sup>١) المصراع الثاني هو : كما أن عين السخط تبدى المساويا . وهذا البيت من جدة أبيات على ماوية بن جفر ( المقد التريد ، ج ١ ص ٢٤٢ ) .

<sup>(</sup>٢) من شعر أبى الفتح البسي ( افتلر : يتيمة الدهر طبع دمشق ، ج ٤ ص ٣٢٥ ).

 <sup>(</sup>٣) أَضِفت هذه العارة في المتن ولـكن مخط عناف.

على أرواح وعيال وأموال ونساء وأولاد كل من يجذف من هذا الكتاب حرفاً أو كلمة أو يتناوله بالزيادة والنقصان ، أو يطمن فيه و يتصرف في محتوياته ، لأن هذا الكتاب أصبح معتبراً في نظر العالم واستحسنه الناس جميعا ؛ والحر تكفيه الإشارة .

ولقد كتب هذه التو اريخ من قبل — على عهد سلطان العالم طغول بن ارسلان ابن طغول برن السلطان [ س م ٦ ] ابن طغول رحمه الله — ظهير الدين النيسابوري الذي كان أستاذاً للسلطان [ س م ٦ ] ارسلان والسلطان مسعود كما كان أستاذاً لى ، لكى يطلع عليها السلطان القاهر عظيم الدهر كيخسر و خلد الله دولته ، حتى يعلم أن التسبيح والتهليل ها حلية الملائكة وأن العلم والعبادة ها حلية الأنبياء ، وأن العدل والسياسة ها حلية الملوك.

[ بيتان من الشعر الفارسي في الأصل ، ترجمتهما<sup>(١)</sup> : ] — لا يقضى الملك الظالم — على نفسه ، إلا بالقبر واللعنة ...!! — فإذا تخلق قلبك بالعدل والحق ، فاعلم أنك تساهم في زينة الدنيا ...!!

ومن أوجب العلوم التي يجب على الملوك معرفتها - بعد علم الشريعة وما يحتاج اليه من الطاعات والتوحيد وأصول الدين - علم سير الملوك وأخبار السلاطين وتو اريخهم . فإنهم متى وقفوا على ذلك وقرأوا سيرة كل واحد منهم وطريقته ، وعلموا حاله ، اختاروا لأنفسهم خلاصة مكارم أخلاق الماضين ، وما كان سببا لحسن ذكرهم فى الدنيا ، ونوال المثوبة والمغفرة فى الآخرة ، فتقبلوه وجعلوه قدوة . ولقد وضعت الكتب والمجلدات المطولة أو المختصرة فى هذا المعنى . وما من شك فى أنه لم يوجد فى ملة الإسلام بعد الخلفاء الراشدين وخلفاء بنى العباس من هم أشد ورعاً وأعلى قدراً من سلاطين آل سلجوق . ولقد حدث فى وقت من الأوقات

<sup>(</sup>۱) شه س ۱۹۸۶ س ۱۹۸۸،

أن أرساوا رسولا من دار الخلافة - عظمها الله - إلى حضرة السلطان السعيد ركن الدنيا والدين هأبي طالب طغر لبك » محمل إليه عهد الخليفة بأنه قد منحه سلطنة العالم وحكم بنى آدم ؛ فَقَبَّل السلطان عهد الخليفة وأعاده . وكان كا بلغ مدينة قرأ له المقربون آية « قل اللهم مالك العُلك توقي الملك من نشاء » إلى نهاية الآية ؛ فاستدعى السلطان كاتباً وأمره أن يكتب على ورقة جميسة بخط حسن « بسم الله الرحمن الرحيم ، قل اللهم مالك الملك توقي الملك من تشاء » (۱) ولم يكتب شيئاً غير ذلك ، و بعث بها إلى دار الخلافة إجابة لرسالتها إليه « والله يؤتى ملكه من بشاء» (۱) «و يختار ما كان لهم الخيرة» (۱) ولم تظهر في عصر [ س ٦٦ ] من العصور أعمال الخير التي ظهرت في دولة سلاطين آل سلجوق وأيامهم من السعيدة من حيث إحياء معالم الدين وتشييد قواعد الإسلام و إنشاء المدارس والأربطة والقناطر والإدرارات والأوقاف على العلماء والسادات والزهاد والأبرار، وأثاره في ذلك ظاهرة في سائر ممالك الإسلام ، مصراع : إن أثارنا تدل علينا .

[ شعر فارسي في الأصل ، ترجمته : ]

\_ إذاكنت ملكا كبرا أو ذلنلاحقيراً ،

فلا مستقر لك إلا في أعماق التراب المظلة . . . !!

- ــ فأين الكبراء أصحاب التيجان والعروش ، وأين الغرسان المنتصرون (١٠٠٠٠)
  - وأين الأبطال العقلاء، وأين الأمراء والقواد . . . ؟ !
- ــ لقد توسدوا الراب، وغطتهم قوالبه، فما أسعد من لم يزرع إلا الحير (°)... ١٢
- للسوف يموت كل من ولدته أم ، وسيضطرا لملك فى النهاية إلى تسليم الملك ... !!

<sup>(</sup>۱) قرآن کرم سورة آن عمران ، آیة ۲۱ کتب السلطان طفر لبك هذه الآیة شمسها پلی السلطان مسمود الغزنوی ( اظار ۱۱ ج ۹ ص ۳۲۳ . )

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، آية ٢٤٧

<sup>(</sup>٣) سورة القصص ، آية ٦٨

<sup>(</sup>١٤) شه ۽ س ١٤١١ س ٢٥ -- ٢٦

<sup>(</sup>٥) ابضاً ١٤١٢ س ١ - ٢

\_ وسيمحو الموتكل ديوان، وسيحطم كل قصر وإيوان(١) . . . ! !

وإن اقتداء ماوك هذا الزمان بآثارهم المستحبة وسيرهم المستحسنة سيكون سبباً في تأكيد دينهم ودولتهم وتأسيس قواعد ملكهم وسلطنتهم و وقد حرمت أنا الداعى لدولتهم محد بن على بن سلبان الراوندي من نعم السلطان طغرل بسبب قوصر عرم ولكن العلماء الكبار من الشيوخ والأساتذة فازوا جيماً بنيم آل سلحوق .

. [ بيت شعر فارسي في الأصل ، ترجبته في ]

\_ إن حظم لم ييسر لي أصيباً من عطايا الملك ،

فاذا أستطيع أن أعمل وقد قدر لى ألا يكون لى فيها نصيب ١١٠٠٠

وُلَقَدَ حُصَلَتَ العَلَمِ وَهُو أَحَسَنَ مَنَالَ وَأَجَلَّ مَالَ فَى أَيَامَ تَلَكَ الدَّولَةَ ، وَلَذَلَكَ لَمْ يَؤْذُنِى أَنْنِى لَمْ أَحْصَلَ شَيْئًا مِنْ حَطَامَ الدِنيا .

وقد سَرَ في أنى من المال مُقْتِرُ [م

ولا الوجهُ مبذولٌ ولا العِرْضُ منهُوبُ

كا سرى أنى من الفضل مُسوسِر

ولوأنه فضلٌ من الرزقِ محــــوب<sup>(٢)</sup>

[ بيتان من الشعر الفارسي ، ترجمتهما : ]

\_ يامن سعيت ورآء الجاء فأطلت التدبير ،

وسعيت المحصول على المسأل فصرت في أضطراب وتفكير . . . ! !

\_ افترض أن العالم كله قد فني ... فهل تستطيع أن تنال ما لم ميقدد ر لك ... ؟ ١

<sup>(</sup>۱) شه س ۱۵۳۵ س ۹

 <sup>(</sup>۲) من قصیدة مؤید الدین الطغرائی فی مدح نظام الملك وزیر السلطان محمد وهی مشتملة
 علی ۷۹ بیتا ، هذا مطلعها :

لمن في عراص البيد نُتُوق مطارب بدر سما رجع الحداء الأعارب ( انظر ديوان الطفرائي ، طبع الفيطينية ، س ه ( وما بعدها ) .

وسأذكر بعد ذلك بقدر ما يستطيع أن يستوعبه هذا التصنيف حال العدل على أيامهم وكيفية ملكهم وتاريخ أنسابهم مع بيان ابتداء نهضتهم وحركتهم في طلب الملك ، ومدة عمر كل واحد من سلاطينهم ، والوقائع الغريبة التي وقعت على عهد دولتهم المينونة .

وسأورد أسماء وزرائهم وحجابهم وقوادهم وصورة كل منهم حتى يقرآه السلطان القاهم غياث الدين ويلحظه بنظره الأشرف ، ويقع لديه موقع الحد ومحل الرضا فيرى أنه لم يبق مما فعلوه من المساعى الجميلة ومما جمعوه من الأموال . والحرائن والدفائن والدرر والجواهر والخيل والسلاح إلا الخير الذى فعلوه ، وإلا المدارس والمساكن التي بنوها ويدرس فيها العلماء يومياً علوم الشريعة ، فتصل مثو بتها إلى أرواح 'بناتها . وسيظل حسن الذكر مدخراً بواسطتها حسن الذكر مدخراً بواسطتها — ما دام العالم باقياً — لملكشاه ، ومحود و بركيارق ومحمد وطغرل ومسمود الذين بنوها في دارئ الملك إصفهان وهمدان .

وسيظل لهم الثواب الجميل والثناء الجزيل ما دام فيها الدرس والتحصيل . فإذا أصاب بناء منها خلل فإصلاحه من مال الأوقاف التي أوقفت عليه . فأما إذا سمى ظالم إلى تخريبها فإن ثواب بناتها سيكون مضاعفاً ، ثواب لقاء فعل الخير ، وثواب لقاء ما أصابهم من ظلم .

مثل: « اعتبر بمن مضى قبلك ، ولا تكن عبرة لمن يكون خلفك (١).

<sup>(</sup>۱) عن ورقسة ۱٤ (۱) .

وغرضهذا الكاتب بعدالحت على الحير ان يقدر القارئون حقوق هؤلاء الملوك على أهل الإسلام، وأن يزيدوا في الدعاء الماضين منهم واستجلاب [س١٨] الرحمة لأرواحهم وأن يطلبوا من الله عن وجل أثناء صلواتهم في الليل و بما يقدمونه من الصدقات والصلوات والطاعات، أن يبقى دولة خلفهم السلطان القاهر غياث الدنيا والدين عن نصره، وأن يفسح ملكه و يعلى كلته وأن يمده بنصره وظفره، وأن يجمّل تاجه وعرشه. حقق الله هذه الأمنية بحق محد وآله.

## ابتداء كتاب

## راحة الصدور وآية السرور في ذكر المسدل ومدح الإنصاف

افتتحت كتابى بذكر العدل لأنه جاع سيرة الملك العادل غياث الدين ؛ وبالعدل كانت عمارة الدنيا وأمن العالم في كل العصور . قال الله تعالى : « إن الله يأمر بالعدل والإحسان و إيتاء ذى القربى و ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظ كم لعلكم تذكر ون (١) » .

وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « عدل ساعة خير من عبادة سبعين سنة » .

صدق الله وصدق رسوله . فالله يأم بالعدل، والرسول يحدث بالعدل ؛ فكل ما فيه طلب للغير للناس داخل في عبارة « يأم بالعدل » وكل ما يتعلق بعمل الخير مدرج في « والإحسان » وكل ما يتعلق بالشفقة والرحمة وصلة الرحم داخل في عبارة « و إيتاء ذى القربي » وكل ما يمنع عن الزنا والفسق والفجور موجود في عبارة « و ينهى عن الفحشاء » . وكل ما يتصل بالربا وأكل الحرام والظلم موجود في كلة « والمنكر » وكل ما يتصل بالأخلاق السيئة من حسد و بغض موجود في كلة « والمنكر » وكل ما يتصل بالأخلاق السيئة من حسد و بغض السلطان القاهر أبا الفتح كيخسرو – خاد الله ملك مواظباً على المحاسن [س ١٦] السلطان القاهر أبا الفتح كيخسرو – خاد الله ملك — مواظباً على المحاسن [س ١٦] عجتنباً للمساوىء ؛ فقد قال أكبر الأنبياء وأفضلهم محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام :

<sup>(</sup>١) قرآن سورة النعل ، آية ٩٠ .

« عدل ساعة خير من عبادة سبمين سنة » . فإنه إذا عدل الملك استطاعت الرعية في ظلال الأمن أن تشتغل بعبادة الله فتؤدى في كل ساعة ما يساوى عبادة سبعين سنة ؛ ومتى كان عدل الملك سبباً في هذة العبادة فإن الملك يكون مشاركا في ثوابها و يبارك الله له في عره وماله و نعمته وعياله و بيته .

مثل: « العدل أقوى جيش ، والأمن أهني عيش » (١).

#### [شعر بالعربية:]

إن فريذون لم يكن مَلَكاً ولا من المِسْك كان معجوناً العدل والجود نال مَكُونُمَةً فأعدل وجُذكي تَكُنْ فريذونا(٢)

#### [ شعر فارسي في الاصل، ترجيته: ]

- إن فريدون لم يكن ملاكا طاهراً ، ولم يكن مخلوقا من المسك والعنبر . . . ! !
- \_ ولكنه نال العظمة بالعدل والكرم ، فَحَجُمهُ واعد لُ تَكُنُ و فريدو نا(٢) ... ١١
- ــ فالدنيا ياولدي لاتدوم لك ... فذار من الحرص وتجرع الاحزان (٤٠) . . . ! ا
- ومن الواجب الهرب من الملك الظالم ، ألان القيامة تقوم به في هذا العالم . . . ! !
  - فإذا عمرت الدنيا بالعدل والإنصاف ،
  - يعمر إك العرش ... وتسعد بك حظوظ الناس (٥) . . . ! !
  - ويبق لك تاج الملك وعرشه ، وتميرهانثاً ، سعيد الحظ ، نسير القلب . . . ! !

<sup>(</sup>١) فق ورقة ١٤ ـ ب.

 <sup>(</sup>٢) المراجع: ربا كان من أخير لو أنه أنبت الشطرة الأخيرة من هذين البيتين كما وردت ف المعجم في تاريخ ملوك العجم. فقد وردت فيه على هذا النعو:

فجد وأنصف تـكن فريدونا ، .

<sup>(</sup>٣) شه س ٤٦ — ٤٤ .

<sup>(</sup>٤) شه س ٤٧ س ٢٤ .

<sup>(</sup>٥) شه ص ۱۷۸۷ س ۲۸ .

فأما إذا ظلم الملك والعياذ بالله والعياذ من سخطه فإن الرعايا يعجزون عن العبادة ، وعند ذلك يكون للرعية من الله عز وجل واب مضاعف : وواب [م . ٧] لأنهم نووا العبادة ولم يستطيعوها بسبب ظلم السلطان ، وتواب آخر بسبب ما ينالهم من ظلمه . ولا شك أن شؤم هذا الظلم يعود على روح الظالم وماله وعياله حتى تزول البركات جميعها عن مملكته .

مثل: « من استعمل العدل حصَّنَ اللهُ ملكه ومن استعمل الظلم عَجِل الله هلكه (۱)».

وقد قال الرسول عليه السلام ما معناه: « إن الرعية إذا ظَلَتَ فإنها لاتهاك ما دام المَلِكُ عادلاً (٢) » لأن النشو، والنماء يزيدان في سائر الأشياء في أيام الملك المادل. وقال محدالمصطني صلى الله عليه وسلم: «لقد ولدت في أيام الملك العادل». وقد حكى أن سلمان جلس يوماً على بساطه فنظر شخص إليه ورآه في الهواء ، فقال: إن ما أعطاه الله لسلمان لم يعطه لأحد غيره. فسمع ذلك سلمان فقال: إن ما يطلبه الله من سلمان لا يطلبه الله من أحد غيره. وقال الحكماء: « إن العدل ميزان الله الذي وضعه للخلق ونصبه للمق فلا تخالفه في ميزانه ولا تعارضه في سلطانه ، فاستعن على المدل بَخَصُلتَيْن قلة الطمع وشدة الورع » (٢) . وكان رسول الله صلوات الرحن عليه يخطب في يوم من الأيام فوردت على لسانه هذه الآية: « اعماوا آل داود شكراً » (فقال: « من أوتى ثلاثا فقد أوتى مثل ما أوتى داود » فقالوا يا رسول الله ماهي ؟ فقال: « العدل في الرضا والنصب ، والقصد في الغني والفقر ، وخشيةُ الله في السرّ والعلانية » .

<sup>(</sup>١) فق ورقة ١٤ (١) .

<sup>(</sup>٢) المراجع : هذا الحديث مروى بالفلرسية في أصل السكتاب .

<sup>(</sup>٣) فن ورثة ١١ ( أ ) .

<sup>(</sup>٤) قرآن ، سوړة سبأ آية١٣.

#### قال أولا العدل في الرضا والغضب :

إبيت فارسى فى الأصل، ترجمته: ]

ــ اصطنع العَدَل يا قرة عيني ،

سواء أكنت في نسمات الرضا أم في نيران الغضب ... !!

فن الواجب على المره ألا يميل كل الميل إلى شخص ينعم برضاه ، وألا يجور على شخص يتلفى فى نيران غضبه ، فإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه وأرضاه كان بحد واحداً من الناس فشتمه فأعطى عمر درته لآخر وقال له . أكمل الحد ، قالوا يا أمير المؤمنين ... لم أعطيت الدرة لآخر ؟! فقال : لأنه شتمنى فأغضبنى ، و إنى أخشى أن تزداد حدة ضربى بسبب هذا الغضب فلا يكون الحد من أجل الله ... !!

وقال ثانياً : القصد في الغني والفقر .

إ بيت فارسى في الأصل، ترجمته: ]

\_ إذا كنت غنياً أوكنت نقيراً ،

فلا تعط ما هو أقل من الكفاف . . . ولا تسرف كل الإسراف . . . ! !

فيجب القصد فى الغنى والفقر ، و إيتاء حقوق الناس بحيث لا ينقص المرء حقاً فى وقت المسرة وضيق اليد ، و بحيث لا يعطى زيادة إذا انبسطت اليد ، و بحيث بأخذ ما يكون أخذه حقاً ، و يعطى ما يكون عطاؤه حقاً و بحيث يكون فى كل حال منقاداً لأمر الله مطيعاً ، له فلا يعمل وفقاً لموى القلب ولالمراد النفس.

حكمة: « صَيِّر الدين حصنَ دولتك والشكرَ حَوْزَ نعمتِك ، فسكل دولةٍ يحوطها الدين لا تُغْلَبْ وكِل نعبة يحوزُها الشكر لا تسلب<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) المراجم: وردت هذه العبارة في الأصل بنصها العربي المذكور .

يقولون إن المأمون أرسل في وقت من الأوقات أربعة من الرسل إلى أطراف عملكته ، وأعطى كل واحد منهم جواداً يساوى ألف دينار ، وأعطى كلا منهم ثلاثة آلاف دينار ثم أمر فأحضروا له مو بذ المجوس فقال له : كم كان مقدار أكبر عطاء منح أيام ملك أنو شروان ؟ قال المو بذ : أربعة آلاف درهم . قال المأمون . إنى قد منحت اليوم أربعة رسل مقدار الني عشر ألف دينار قال المو بذ : إن ص ٧٧] انو شروان كان يعطى من ماله ، و بقدر الحق ، ولم يكن يخشاه أحد إلا المذنب .

مثل: « من ساءت سيرته زالت قدرته ».

فلزم المأمون الصمت وأمر أن يطلعوه على صورة أنو شروان . فلما فعلوا رأى وجها كالقمر بادى النضرة وفى إصبعه خاتم من ياقوت أحر لم تقع عين المأمون على مثله من قبل ، وقد كتب عليه عبارة : « إن الخير هو العظمة وليست العظمة هي الخير » .

وقال النبي في نهاية الحديث بضرورة « خشية الله في السر والعلانية » .

[ بيت فارسى فى الأصل، ترجمته : ]

ــ راع جانب الرحمن ، في كل حال من السر والإعلان .

و يجب على المرء أن يخشى الله تعالى فى السر والعلانية ، وأن يصنع ما يصنع لوجه الله ، وأن ما يفكر فيه يعرفه الله ؛ فإذا تذكر هذه المعانى الثلاثة فإنه يكون قد حقق « حق خشية الله فى السر والعلانية » .

وخير العدل هو ما يطلبه المرء المسلمين وما يتمناه لنفسه ؛ وأن يمتنع عن أن يفعل مع الناس ما يكره أن يفعله أحد منهم معه .

[ بيت فارسي في الاصل ، ترجمته : ]

حذار أن تصنع أمراً من الامور مع شخص من الناس ،
 لو أنه صنعه معك لاصبت بالسوء والاذى . . . 11

مثل : « بالراعى تصلح الرعية ، و بالعدل تملك البرية » (١) .

حكوا أن أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه نادى فى موسم الحج فقال : « أيها المسلمون إنني أرسل إليكم العال حتى يدفعوا الظلم الحاصل بينكم فإذا وقع عليكم ظلم منهم فارفعوه إلى حتى أدفعه عنكم » . وحكوا أيضاً أنه تأمّل شخصاً من الأشخاص في يوم من الأيام فظنه مجرماً فضربه بدرته . فقال الرجل : ياعر ... إنني إن كنت صالحًا فقدظ المتني وإنْ كنتُ مسيئًا فإنك لم تحسن [٣٣٠] الصنع بي لأنك لم ترجرني عن السوء في البداية . قال عمر : لقد صدقت القول فخذ قصاصك مني ...!! وحكوا أيضاً أن أمير المؤمنين عمر عند ما ولى أبا موسى الأشعرى على العراق تطاول عليه شخص في الكوفة فأمر أبو موسى أن يضربوه وأن يحلقوا رأسه ، فوضع الرجل شعره في كيس وذهب إلى أمير المؤمنين عمر وقص عليه القصة، فقال له عمر :أنت صاحب الحق، وتشفع عنده لأبي موسى حتى يعفو عنه . قال الرجل: لن أعفو عنه ؛ فكتب عمر رسالة إلى أبي موسى يقول له فِيها : إذا وصلك الرجل فأذن له حتى يقتص منك ، وأن يفعل بك مثلما فعلت به . فلما وصل الرجل استشفع أبو موسى وأصحابه لديه حتى يقبل العفو ولكن الرجل . . رفض طلبهم . فأحضر أبو موسى سوطاً وموسى للحلاقة ﴿ كنه من أن يقتص منه . قال الرجل : سأقتص منك على باب الجامع كما فعلت معى . فتوجه أبو موسى إلى باب الجامع ، وخلع ملابسه ، واجتمع خلق كثيرون ، وأمسك الرجل بالسوط

 <sup>(</sup>١) فق ورقة ٩ (ب) .

والموسى ، وقال : السلام عليك ياأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ... لقد عفوت عن أبى موسى ووهبت لك مثو بتى ، لكننى أردت أن يعرف الخلق أن الله عز وجل قد أعز دين الإسلام بعمر بن الخطاب بسبب عدله .

مثل « كن بعيد الهمة إذا طلبت ، كريم الظفر إذا غلبت ، جميل العفو إذا قدرت كثير الشكر إذا ظهرت »

وحكوا عن على بن عيسى وكان وزيراً لأمير المؤمنين المقتدر بالله أنه سأل وما رجلا من بنى أمية . ماذا كان السبب فى زوال ملككم . . ؟ قال لقد شغلنا بالملذات واعتمدنا على الوزراء فَقَدَّ مالوزراء منفعتهم الشخصية على منفعتنا ومنفعة الرعية وأخنى الوزراء عنا حقيقة الأحوال وظلموا الرعية ، ويئس انرعايا من أن ينالوا انصافهم منا . . .

مثل: « من طال عُدْوَانُه زال سلطانه » (١).

ولقد قرر الوزراء خراجا ثقيلا على القرى فتركها الفلاحون وخربت [ س ٢٠] الضياع فقلت أموال الخزانة ، وضعف الجند ونفرت قلوبهم منا، وتو دد إليهم الأعداء فانحازوا إليهم ، وكانت غفلتنا السبب في ذلك جميعه لأننا لم نتبين حقيقة الأحوال . قال أنوشروان : «ما عَدَلَ من جار وزيرُه، ولا صَلَحَ من فَسَدَ مُشِيرُه » (٢)

وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه : إننى لم أترك أمراً صغيراً يستفحل بل تداركته في مبدأ أمره فقطعت دابره .. فلا جرم إذا تحدث الناس إلى يوم القيامة عن عدل عمر .

و بجب على الملك أن يكون له هيبة في قلوب الظالمين والجائرين حتى تمنع خشيته ظلمهم وجورهم . ويجب أن يكون متواضعاً حتى يتيسر للمظلومين طلب

<sup>(</sup>١) فق ورفة ١٠ (ب).

<sup>(</sup>٢) نق ورنة ٣ (ب) .

العدل منه كما قال عن وجل: « أَذِلَّةٍ على المؤمنين أَعِزَّةٍ على الكافرين » (١) فإن العالم يعمر بمــا للملك من نية حسنة وعدل وأمانة وديانة .

مثل: « مَنْ عَدَلَ في سلطانة استغنى عن أعوانه » (٢٠) .

ولا شك أن من يمد يده بظلم و يرفع سيفه بجور فإنه قد أباح دمه وآذى نفسه وماله وعياله .

## [رباعية فارسية في الأصل، ترجمتها: ]

- إن الظالم الذي يسنع الكباب لنفسه من قلوب الفقراء ،
   إذا تأملت حقيقة أمره . . . فإنما هو يأكل لحم نفسه . . . ؟ ؟
  - والدنیا عسل ... وکل من یکثر من أکله
     یزداد ارتفاع دمه ... و تصیبه الحی ... ویتألم . . . . ۱۱

وفى أيام الديالمه بكرمان وجدوا أثرا لكنز فأحضر وه الملك ، وكان صندوقا ؟ فلما فتحوه وجدوا أنه يشتمل على حقتين فيهما حبّتان من الشعير . فلما وزنوها وجدوا كل واحدة منهما مثقالا ... وتعجب الملك فقال : « ما هذا الأمر ... ؟ اظلبوا لى شيخاً مسناً لا يوجد من هو أسن منه حتى أسأله عن حقيقة الحال » فطافو افي سائر ولاياته باحثين حتى وجدواشيخاً مسناً قد تقوس ظهره وتدلت [سه ٧] رأسه إلى الأرض فقالوا له : أيها الشيخ لقد حدث كذا وكذا . . فهل تعرف دلالته ؟ قال الشيخ : لست أدرى ... بجب أن تسألوا والدى فربما يعرف حقيقة الأمر . . !! قالوا : « هل لكأب ؟ » قال : إن كهلا في الحمة الفلانية اسمه فلان هو والدى » . فلما وجدوه قالوا : هل لك في المحلة الفلانية ابن ؟ وسألوه أن يفسر لم الأمر الذي يطلبونه . قال : أنا شخصياً لا أعرفه ولكن من المكن أن يعرفه لم الأمر الذي يطلبونه . قال : أنا شخصياً لا أعرفه ولكن من المكن أن يعرفه

<sup>(</sup>١) قرآن ، سورة المائدة ، آية ٥٩ .

<sup>(</sup>۲) فق ورقة ۱۰ (۱).

أبى . قالو ا : ألمك والد ؟ ا قال لى والد شاب في المخلة الفلانية . فأحضروا هؤلاء الرجال الثلاثة إلى لللك . وقال الملك : ما أعجب هذه الحال أن يكون الشيخ ولداً لكيمل وأن يكون الكيمل ولداً لشاب ... !! ثم أمرهم أن يبينوا له حقيقة حالم . قال الشاب : أدام الله حياة الملك ... إن الحالة التي نحن فيها إنما هي بسبب النساء . فلي امرأة طيبة لم تسمح لنفسها أن تكدر خاطرى ، وإذا أمرتها في يوم أن تعمل ألف عمل فإنها لا تقطب وجهها ، ومن أجل ذلك بقيت حتى الآن في نضرتي وشبابي . وأما ابني فله امرأة تطيعه في بعض الأحوال وتعصيه في بعضها الآخر ، ومن أجل ذلك فقد شاب قليلا وأصبح كهلا . وأما ابن ابني فله امرأة سليطة لا تطيعه في حال ، ومن أجل ذلك أصبح عاجزاً وشيخاً . . !!

قال الملك : والآن هل تستطيع أن تفسر لي حكاية الحبتين ... ؟!

قال: نعم . إننى إعرف أمرها ؛ فنى العهد الفلانى عاش ملك عادل، وحدث فى عهده أن باع شخص لآخر قطعة من الأرض ، فوجد المشترى كنزاً فيها ، فتنازع والبائع واحتكما إلى الملك . فقال المشترى : لقد اشتريت الأرض ولم أشتر الكنز ، فأصدر أمرك إلى البائع أن يأخد كنزه ... !! وقال البائع : لقد بعت الأرض بما فيها من كنز وليس هذا الكنز من حتى فلن أستطيع أن آخذه ... !!

قال الملك: فليزوج أحدكا ابنه من ابنة الآخر ولتمنحاها الأرض والكنز حتى إذا كانا ملكا للبائع أو ملكا المشترى فإنه على كل حال لا يخرج من بينكما ، فقعلا ذلك وزرعا الأرض في هذه السنة شعيراً فلما نبت الشعير أمن الملك أن يأخذوه إلى سائر الأرجاء وأن يضعوا هاتين الحبتين في الأرض حتى يبلم الناس بعدداً ثر عدله وهمته (١).

<sup>(</sup>١) اظر حكايات القليوبي ، طبع كلكنه حكاية ٣٤ .

مثل: « من أساء اجتلب البلاء ، ومن أحسن اكتسب الثناء » (١) .

## [ بيت فارسي في الأصل ، ترجمته : ]

كل من يعمل الإحسان يظفر بالثناء ، قأما المسىء فيجنى ثمار البلاء

وقد ورد فى الكتب أنه قبل أن يقتل قابيل هابيل كانت عناقيد العنب تزن مائة مَن ، وكانت قشرة الرمان تكفى لتسير فيها قافلة برمتها ؛ فلما أريق دم هابيل بغير حق على سطح الأرض انقابت جملة الأحوال .

ويجب أن تحسن نية الملك حتى يظهر أثرها في الدواب والأشجار والأثمار والفاوات فتريد بركتها ، ومن الحكايات المعروفة في هذا المعني أن أنوشروان تخلف يوماً عن سائر جنده ، فوصل إلى مزرعة رأى فيها بنتاً ، فطلب منها قدما من الماء ؛ فملأت البنت قدما من عصير القصب وقدمته في كثير من اللطف إلى أنوشروان ، فأخذ أنوشروان يشربه ، وكان في القدح قشة فأخذ يتمهل في شربه ثم قال للبنت : لقد أحضرت عصيراً طيبالو لم تكن به هذه القشة ...!! قالت البنت : أيها السيد لقد وضعتها متعمدةً في هذا انقدح لأنك كنت عطشاً ، وأردت أن تتمهل حتى لا يصيبك أذى . فتعجب أنوشر وان من مهارة هذه البنت .

مثل : « إذا أذنبت فاعتذر ، وإذا اعتذر إليك فاغتفر، فالممذرة بيان العقل، والمنفرة برهان الفضل (٢٠) . .

وسأل أنوشروان البنت : كم عود من القصب أخرجت منهاهذا العصير ؟ قالت البنيّة : من عود واحد . فتعجب أنوشروان، واطلع على خراج القرية في سجلات الخراج فوجده قليلا . فقال انوشروان : يجب أن يزيد خراج هذا المكان فدخله

<sup>(</sup>۱) فق ورقة ۱۰ (ب) .

<sup>(</sup>٢) فق ورقة ٩ (ب) .

كثير ... ثم جاء فى وقت آخر إلى المكان نفسه وطلب ماء . فحر جت الفتاة لتحضر له الماء و تأخرت قليلا و تعجلها أنوشروان قائلا : لم تأخرت ؟ قالت الفتاة : إن العصير يخرج من قصب السكر بصعو بة فاضطررت لعصر ثلاث قصبات . [ ص ٧٧] قال أنوشروان : ولم ذلك ؟ قالت الفتاة : من يدرى فريما تغيرت نية الملك ، فلقد سممت أنه إذا فسدت نية الملك على الرعية رالت البركة من جميع الأشياء . فتعجب أنوشروان ونوى سراً أن يصنع الخير وعاهد الله ألا يؤذى الرعية . ثم قال للفتاة : أيمكنك أن تحضرى لى قدحاً آخر من العصير ؟ فذهبت الفتاة وعادت قائلة .. أيها السيد ... إن الملك قد حسنت نيته لنا فعادت البركة إلينا . وتعجب أنوشروان و تروج الفتاة (١)

مثل: « خير الملوك من أحسن في فعله ونيته ، وعَدَل في جنده ورعيته » .

وقال إمام العالم مفتى أصفهان « جمال الدين اليزدى» أنه رأى فى مدينة يزد رجلا اسمه « على علام » كان مسنا ضعيفاً يتوكأ على عصاه وكان شيوح يزد جميعهم يعلمون قضته فقد تَيَبَّسَتْ قدمه اثنتى عشرة سنة فصار يزحف فى السوق كالأطفال. مثل : « من رام السلامة لزم الاستقامة » (٢٠) .

فرأى فى منامه فى ثلاث ليال متتالية أن المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول له: يا على اذهب إلى السلطان محمد بن ملكشاه فإنه إذا صلحت همته وحسنت نيته ومسح بيده على قدمك نجوت من هذا البلاء وشفيت قدمك فلما حكى منامه لأقاربه تعاونوا فيا بينهم ورتبوا له دابة وحملوه إلى أصفهان فلازم باب قصر السلطان ، وكان كلما ركب السلطان كتب إليه قصة يقول له فيها : إن لدى كلاما مع سلطان العالم فَأْذَن لى محق الله فى خاوة أحدثك فيها بحديثى ،

<sup>(</sup>۱) ارجع إلى حكاياتالفليوني ، طبع كلكنه ، حكاية ١١٠ .

<sup>(</sup>۲) نق ، ررتهٔ ۱۹ (ب)

عفاينى درجل فقير ولقد جنت إليك لهذا الأمرسين مكان يبعد ستين فرسخا . فأمر السلطان رجاله أن يسألوه عنائليه وفعلدوا إليه وقالوا له «« أيها اللولى [س ٧٨] المنه شخص مسى قد يبست قدماه يقول إنه وأى مناماً يريد أن يحكيه السلطان فأحضروه إليه واختلى به .

، مثل مال الصريفلي الغصّة يؤدي إلى الفرصة (١) م

وروى على علام منامه للملك عدوظن السلطان أن ما قاله ربحا كان حيلة الناخذ شيئاً من للمال وقال الشيخ و إذا كان مقصودك أن تنال شيئا فخذ ألف حينار وعد من حيث أتيت وقال على علام و الني لم آت أطلب ذهباً بل إن رسول الله بعثى إليك لأرفع همتك فتحسن بنيتك مع ربيتك عوجتى تمسح بيدك على قدمى فتتبدل على سعة ببركة همتك وحسن نيتك مه فسيح السلطان على عد برد الله مضجه بيده على أقدامه عرة فلم يكن المسحته تأثير قط وليكن الرجل قال و إن الرسول لا يكذب فين نيتك م فطلب السلطان الماه وقطه وصلى ركفتين وسجد الله وعاهده على أن يحسن إلى الخلق ثم رفع رأسه وتطهر وصلى ركفتين وسجد الله وعاهده على أن يحسن إلى الخلق ثم رفع رأسه واذا بعلى ينهيض من مكانه ويلي الله ويذهب إلى الحج مترجلا ثم يعود مولا يقيل من السلطان شيئاً من المال .

مثل : « إن أقرب الدعوات من الإجابة دعوة السلطان الصالح وأولى الناس مثل : « إن أقرب الدعوات من الإجابة دعوة السلطان الصالح وأولى الناس الإثابة أمرُ ه، ونهيد في المصالح » (٢٠) .

وما زالت الأذهان تذكر الحكايات المأبورة عن عمر بن الخطاب وعن عمر الله عنهما . ولقد ذكرت الحكاية السابقة رحتى يتأكد

<sup>(</sup>۱) س، ررئة ۱۹ (۱۱)..

<sup>(</sup>٢) فق ورقة ١٥ (١) .

اليقين بأن همة الملك وحسن نيته يؤثران فى الآدى والحيوان والغلاّت والثمار والمياء وفي سائر الأشياء.

ومن حسن الحظ أن السلطان القاهر، عظيم الدهر أبا الفتح كيخسروبن قليج ارسلان يتعظ بسيرة أسلافه ، فدعا الله عن وجل أن يهديه إلى العدل والإنصاف حتى يأمن الضعيف في ظل عدله من بطش القوى ، فلا يختطف الخطّاف الخاطف الذباب الضعيف والبعوض التافه ، و يمتنع منقار الصقر عن التهام [ س ٧٩] العصافير، و يتلاشى السم من إبر الزنابير، وحتى تحمر الوجوه المصغرة، و يزول التضاد والتنافى عن العناصر الأربعة وحتى يستحيل لعاب الأفعوان إلى شهدخالص.

ولا شك أن ما روى عن أسلافه من سلاطين آل سلجوق من عدل وإنصاف ورعاية للخلق، إذا قورن بعدله وإنصافه، فإن عدلم جميعاً بمثابة ذرة إلى جبل. ولقد حكوا أن السلطان محد بن ملكشاه كان مهيباً وكان أخوه بركيارق لطيفاً وكان يمزح مع جميع الناس. فقال السلطان محد له «مرواريد الكه» في أحد الأيام أتحبني أكثر أم تحب بركيارق ؟ قال مرواريد. «يامولاعى: بالله إنى أحبك أكثر من أخيك ولكن أخاك بمتاز عنك بشيء ليس فيك، فإنه أكثر رقة منك، وألطف خلقا، وأما أنت فطلمتك مهيبة». قال السلطان: يامرواريد إعلم أنه بسبب خشية طامتي استطاع الفقراء أن ينامو افي راحة وأمن، في ملك بمتد ألف فوسخ في مثلها. فلو أنني مزحت مع سائر الناس لتجردوا. في ملك بمتد ألف فوسخ في مثلها. فلو أنني مزحت مع سائر الناس لتجردوا.

مثل: « مَنْ حَسُنَتْ سياسته دامت رياسته » ..

و إن السلطان الذي لا يمتاز بالهيبة والبأس لا يستريح المالم في ظل حكمه ، ولا تقصر أيدى الظالمين على عهده ، ولا تصلح حال الرعية على أيامه .

مئل « من ضعفت سياسته بطلت رياسته (۱) .

ورووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا جارَ السلطانُ قَحَطَت السَّنةَ » .

وقالوا فى تفسير آية : « قالت نميلة يا أيها النّملُ ادخُلوا مساكِنكُم لا يَعْطِمَنّكُم سليمانُ وجنودهُ وهم لا يَشْعُرون (٢٠ قالوا : إن سليمان سأل هذه النملة ماذا تكونين فى جملة النمل ؟ قالت أنا ملكتهم . قال سليمان : وما مقدار جندك؟ قالت : إن لى سبعين ألف ألف أمير وكل أمير له سبعون ألف ألف قائدوكل قائد له جنود لا يعلم عددها إلى الله تعالى ، وطبقات الأرض السبع جميعها معسكر لجندى ، ولدى علم أنك ياسليمان ستعبر هذا المكان فخشيت أن واحداً من جندك [ س ٨٠ ] يطأ بقدمه واحدة من النمل فأوخذ بذنبها يوم القيامة ، فأتيت من الطابق السابع للأرض لأقودها إلى أماكنها فلا تقع على جريرة (٢٠)

مثل وحكمة : مَنْ كَانَ مرتبتُه على الناس بمرتبةِ الرياسةِ وَمزيّة السياسةِ فَقيقُ عليه أَن يَحفظ بحسن الرياسة مرتبتَه ويستديم بحسن السيرة مزيتَه لتدوم له النعمى ويَسْعَدَف الدينِ والدنيا<sup>(٤)</sup>.

وقال « محمد بن الحسن الشيبانى » (<sup>(0)</sup> رحمه الله : « إذا أخذ من يهو دى في المشرق درهم واحِدُ بغير حق ، وجب على ملك المغرب ومسلميه التوجه إلى المشرق وردهذا الدرهم إلى صاحبه و إلا أُخِدُوا بجريرته لأنهم إذا أجازوا ظلمه صاروا موالى له . »

<sup>(</sup>١) فق ورقة ١١ (ب) .

<sup>(</sup>۲) سورة النمل ، آية ۱۸ .

<sup>(</sup>٣) انظر حکایات القلیویی ، طبع کاکمته ، حکایه ۱٤۹ .

 <sup>(</sup>٤) فق ورقة ١٥ (ب) .

<sup>(</sup>ه) الفقيه الجنني ألمتوفي سنة ١٨٩ .

وجاء هشام بن عبد الملك ومعه قومه ذات يوم إلى عمر بن عبد العزيز فأقبل مجوسي وقال: «يا عمر إن لى قضية معه»؛ فقال عمر لهشام: «إن له دعوى عليك، فقم واجلس مقابل خصمك في المسكان المقرر الخصوم». قال هشام: «إن وكيلى سيجلس معه». قال عمر: « إن الرجل يطلبك ولا يطلب وكيلك فقم واجلس معه». فنهض هشام وجاس مع المجوسي فكان كلا تحدث المجوسي تطاول عليه هشام وشميخ عليه. فقال عمر لهشام: «أتهدده أماى هكذا . . . . ! ؟ . » فلما رأى المجوسي عدل عمر قال: « يا أمير المؤمنين . . . لقد ورثت مزرعتي هذه عن آبائي وأجدادي ، فلا تدعهم يأخذوها مني » وعرض كل واحد من المتخاصين سنده ، فكانت حجة المجوسي أقوى من حجة هشام . فمزق من المتخاصين سنده ، فكانت حجة المجوسي أقوى من حجة هشام . فمزق عمر سند هشام وقال للمجوسي : « إرجَع الى زَرْعِك » .

مثل: « من أَضْمَفَ الحق وخَذَلَه ، أهاكه الباطلُ وقتله (۱٬ ۱۰ س. [س۸۱] فلما رأى المجوسى إنصاف عمر قال: « إنَّ الدين الذي يكون به الإنصاف على هذه الحال لا يكون إلا حقاً » ثم مَدَّ يده وَ وَزَّقَ الزُّ نَّار (۲٬ وأسلم في الحال ، وكان ذلك ببركة العدل الذي أجراه عمر .

مثل: « من اشتَد بيرُه حَسنَ تأثيرُه » .

خبر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أَشَدُّ الناسِ عذاباً يومَ القيامة إمامٌ جائرٌ غيرُ عادلِ » (٣٠) .

وعن ابن عباسً رضى الله عنه عن النبي عليه السلام أنه قال : مَنْ ولَّىٰ واليَّا

<sup>(</sup>١) فق ورقة ١٤ (١).

<sup>(</sup>٢) المراجع: الزنار اباس المجوس، فتمزيقه دلالة على أنه طاق ديانتهم.

<sup>(</sup>٣) المراجع : نس هذا الحديث في الجامع الصغير للسيوطي هو الآتي : • أشد الناس يوم التيامة عذابا إمام جائر ، .

فَهِ الْمَهُ عَنْهُ طَلَمْ عَلَىٰ رَعِيتُهُ وَهُو يَقْدِرُ عَلَى عَزَلِهِ وَلَمْ يَعْزِلُهُ ، فقد خَان الله ورسُولَه » .

قال فى الخبر الأول إنّ الظلم لا يجب ارتكابه ، فعذاب الظالمين يوم القيامة أشد من عذاب سائر المجرمين ؛ وقال فى الخبر الثانى إنه يجب على المرء ألا يترك شخصاً آخر برتكب الظلم ، و يجب عليه أن برد عن رعيته الظلم الذى يصنعه عماله ونوابه معهم ، فإزاء هذه الأخبار والأحاديث ، ما أسوأ حظالظالم الذى يقدم على الجور و يفتح باب الظلم والطفيان ، فلقد عَدَلَ الكفرة فى الجاهلية ونفروا من الظلم ورأوا وخامة عواقبه . وما أجل ما ذكره فى هذا الشأن الملك « هزمز » لا بنه « يرويز » فلما طرب الإبن بقول والده أخذ يشيد بذكر جده أنوشروان (١).

#### [ شعر فارسي في الأصل، ترجمته (٢) : ]

- وكان الملك (أى هرمز ) يحرص على العدل ولا يتماون فيه ، ومن أجل ذلك عوفيت الدنيا وسلت على أيديه . . . ! !
  - ومنع عن العالم كل أنواع الدمار والحزاب
     فنجت الدنيا بصنعه وأصبحت آمنة الجناب ... !!
- فتنزه و تفرّج و أوقع صيداً كثير العدد ، وبدت له عن بعد قرية هانئة آمنة
  - ـــ وكانت حول هذه الفرية خُـضرة م نضيرة

فتمعدها . خسرو ، ومدَّ بساطــَه على تلك الحضرة الوثيرة

\_ وأخذ يشرب الخر الحراء على هذه البقعة الخضراء

<sup>(</sup>۱) المزاجع : انوشروان هو والد هرمن وجد پرویز وقد تولی آنوشرو ن ملکالماسانین من ۵۲۱ — ۵۷۹ و تولی هرمن بعده من سنة ۵۷۱ — ۵۹۰ و تولی بعده خسروپرویز ( ۵۲۰ — ۵۲۷ ) .

<sup>(</sup>۲) الشعر مأخوذ من مثنوبة • خسرو وشيرين • الشاعر نظاى وهو وارد فى المصل الذى تحدث فيبـــه الشاعر عن معاقبة هرمز لابنه خسروپرويز ( انظر خسئه نظاى طبع طهران سنة ١٣٠١ ص ٦١ ) .

وظل على هذه الحال حتى أدبرت الوردة الصفراه(۱)

ـ فلما ضربت الشمس علمها فوق هذا البساط اللاجوردى

و نشرته فوق هــــذا الجدار الاصفر

ولما أخذت تحرق الاعواد فى أثناء هزيمتها
 أخذت تمزق علها وتنصب المظلمة (أى تنشر الغلام)

\_ وجعلت طوق عنانها تحت ركابها ، وأخذت تضرب الفلك بالسيف بكلتا يديها

ولما أصبحت عاجزة في هذه الغبراء الموحشة
 ألقت بدرعها مثل « عباد الشمس »(٢) فوق الماء . . . ! !

فطلب الامير د خمرو ، منزلا من منازل هذه الفرية
 وهيأ المجلس فيه للشراب والانتشاء . . . ! !

فكت فيه تلك الليلة وهو يشرب هانثا مع الاصحاب
 جتى اصطبح مع رفاقه الساهرين

وكان يستمع طوال الليل إلى ألحان الارغنون
 وكان يشرب الشراب الارغوانى الاحر

وكان يتجرع الأبريق الملىء بالخر المفرحة
 وكان يحيى النفوس والعالم بهذه الحر القانية

- وإذا بجواد غير ملجم من جياده أبيض اللون يغير على مزرعة ويرعى فيها ، ويعمل فيها فه

وإذا بغلام حلو من غلمانه يغير أيضا على هذه المزرعة
 ويقتطف جمله عناقيد من كر مرة لم ينضج عنبها

\_ فلما كان وقت السحر ، وفصلت الشمس المنيرة ، رأس الليل عن جسد النهار

ووضع الغراب الأسودكرة من الذهب
 تحت جناح الطوطى (كناية عن طلوع الشمس)

<sup>(</sup>١) المراجع : أي حتى غربت الشمس وعابت .

 <sup>(</sup>٧) المراجع : ترجنا كلة نيلوفر (بد ، (عباد الشمس ، وهن زهرة تخرج من الماء عند طلوع الشمس وتنيب فيه عند غيابها وقد استعمل العرب هذه الكلنة بصورتها الفارسية .

- نهب جماعة من الجهلاء \_ وأنت أدرى بحالهم \_
   إلى الملك فأخبروه سرآ بما حدث
- وقالوا: إن خسرو قد ارتكب حماقة ليلة أمس . . . ! !
   وما الفائدة . . . ! ! ولاخشية له من الملك
  - قال الملك : ﴿ إِنَّى لا أعرف جرير ته . . . ! ! › .
    - فقالوا له: , إنه يتابع طريق الظلم دائمًا ،
- وفقد نزل جواده في مزرعة فأكابا ، وأغار غلام على كرمة دهنان فاغتصبا،
- دوهو يضايق الفتير في أثناءً الليل، وقد وصات أصوات صنح، إلى غير المحارم.
- ولوكان غريباً ، ولم يكن ولداً لك ، الاخذ صاحب المزرعة جميع أمو اله وعتاده.
  - \_ وإن الفصَّاد لَــَــخـِـز غيرَه مثات الوخزات
  - ولكن يده ترتعش إذا وخز نفسه في عرق من عروقه . . . ! !
  - \_ فأمر الملك فاحضروا خنجراً مشحوذاً ، وأمرهم فتطعوا به أرجل الجواد
  - ثم أعطوا غلام الامير إلى صاحب الكرم
     وأعطوا بذلك ما الورد إلى الما الاجاج (أى كَفَرَّروا عن جريرتهم)
- \_ وأعطوا أصاحب المنزل الذي أنام فيه الآمير \_ وأعطوا أصاحب المنزل الذي أنام فيه الآمير كل ماكان علمكه الأمير من عدة وعتاد
  - ثم كسروا أصابع الصنج (١) ، وقطعوا أوتاره الحريرية
  - ــ فانظر إلى مقدار الجزاء الذي كان الملوك يتبعونه من قبل . . . ! !
  - وكانوا يتبعونه مع أولادهم . . . وليس مع الأغراب فحسب ١٠٠٠
  - \_ فأين هذا العدل وذلك الإنماف، اللذان أجراهما مع ولده على هذا النحو
    - والآن يهرق الملوك دماء مئات من المساكين
    - ولا يتجاوزون لهم عن متدار قراضة أو قلامة . . . ! !
    - . \_ ولند راجت في الدنيا عبادة النيران ( أي المجوسية )(٢)

<sup>(</sup>١) المرأسم : الصنج تدريب المكامة الفارسية ، حِنْك ، وهو آلة ،وسيقية ذات أومار (٢) المراجم : يقصد أن الملس يهملون مراعاة تعاليم الإسلام وكأنهم أرتدوا إلى المجوسية وعادة النيران ، فلا يتورعون ولا يراتبون الله في أعمالهم .

- بحيث يمسح لك أن تخجل من هذا الإسلام . . !!
- ونحن مسلون ، وأما هو (أى الملك هرمز ) فجوسى
   فإذا كان هذا مجوسياً ، فن يكون المسلم . . . ؟ !
  - الله والله و خسرو ، ما نزل به من مذلة وصفار
     ورأى ما أصابه من هوان واحتقار
- تحقق من أن كل مافعله كان رديثاً ، وأن أبام قد كفيَّر عا فعله من سوم
  - فأخذ يضرب رأسه بيده ، وجلس يفكر في هذا الهم بعض الوقت
    - فبعث إلى الشيوخ المسنين ليشفعوا له ، ولـكى يأخذوه إلى الملك
  - ــ فربما يتبل الملك شفاعتهم ، ولايأخذ في الحسبان مامضي من جريرته
    - ولبس الكفن، وحمل السيف الحاد في يده
       ومالا الدنيا بالصراخ والعويل حتى أغام التيامة
- وذهب الشيوخ إلى الملك معتذرين ، وقد سار الامير وراءهم كما يسير الاسير
  - فلاً مثل أمام العرش بكى بكاما أليماً
     وأخذ يتمرغ في الارض كما يفعل المجرمون
  - وقال: أيها الملك لاتؤذنى أكثر بما أنا فيه من عناء
     وترفشع . . . وكن عظما . . . فاعف عن الصغار
  - وترفق بى ، فإننى ولدك العاجز الحائر
     ولاطاقة لولدك أن يتحمل غضب والده ومولاه . . . ! !
    - فإذا كان لى ذنب . . . فدونك السيف فاقطع به رقبتى
       وسيكون على يديك قتلى ، وسيكون منى التسليم لك
      - فإنى أستطيع أن أحتمل كل الآلام فى هذا السبيل
         ولكنى لا أستطيع أن أحتمل إغضاب الملك
    - فالما قال ذلك ، وضع رأسه على الارض فى ذلة وخضوع
       وأخذ يبكى وتنحدر من مآقيه الدموع

- فلما رأى الجعم مقدار صبر الامير واحتماله
   أخذوا يبكون جميعاً في حزن وألم
- ـ ولما بكي الكبار في ألم وأنين ، استحوذ البكاء النديد على الملك أيضا.
  - لأن طفلا صغيراً على هذه الحال من الدلال
     استطاع أن يكون ثاقب النظر على هذا المنوال...!!
    - وإن الوله الذي لا يطلب السوء لدولة والده.
       لا يكون له من والدم إلا الرضا والإقبال
- ـــ فتأمل فيها يفعله معك ولدك. فلسوف يرى من أولاده مثل مافعل بك
  - وفى أمور الحير والشر . . . حذار أن تخضع لولدك
     فلسوف ينوب عنك ولد ولدك
  - فلما رأى و هرمز ، ابنه السعيد ، ودواه روحه وثهرة قلبه
    - قد امتاز بهذا الذكاء وبهذا التثبت في الرأى علم أن ذلك كله من مواهب العظمة الإلهية
- فقبل رأسه ، وزاد من إشفاقه عليه ، وجعله ولياً لعهده وأميراً على جيوشه .

وغاية رجائى من اللطف الربانى أن يجعل وارث دولة آل سلجوق ، ملك المالم ، سلطان بنى آدم ، غياث الدنيا والدين « أبا الفتح كيخسرو » بن السلطان العادل قلج ارسلان خلد الله دولته ، يحيى تلك المراسم ويدفع غائلة التعصب الواقع بين أصحاب أبى حنيفة وأصحاب الإمام الشافعي فإن التعصب ينتهى إلى العداء ، وعداوة المسلمين وخيمة مشتومة . و إنى أدعو الله أن يوفقه إلى تعمير الأوقاف والمدارس التي أنشأها أسلافه الذين بداركوا الإسلام وشجعوا العلماء وحوا الدين من كل تعصب .

وتحقيقاً لما ذكرته في فهرست كتاب راحة الصدور ، سأبادر أنا الداعى لدولة السلطان بالنصر والتأبيد « محمد بن على بن سليان الراوندى » بذكر سلطنة كل سلطان من سلاطين السلاجقة ومدة دولته وشجرة نسبه على وجه الإجمال والاختصار حتى يقرأ الملك العادل سير أسلافه الحبيدة ، ويرى كيف نهضوا في طلب الملك منذ ابتداء حالهم إلى نهاية أمرهم وما كان لهم من محامد الأخلاق ومكارم الأعراق وما اتصفوا به من محاسن العدل والإنصاف فيختار لنفسه ما حسن من سيرتهم إن شاء الله تعالى .

#### فهرست

#### أسماء الـــــالاطين

الملك چغرى بك أبو سايمن داود بن ميكائيل بن سلجوق (١) . [س ٨٥]

- (١) السلطان ركن الدين أبو طالب طغرلبك محمد بن ميكائيل بن سلجوق عين أمير المؤمنين (٢٠) .
- (٢) السلطان عضد الدولة أبو شجاع الب أرسلان محد ( برهان أمير المؤمنين)(٢)
  - (٣) السلطان معز الدنيا والدين ملكشاه بن محمد ( الب ارسلان ) قسيم (١) أمير المؤمنين (٥) .
- (٤) الساطان ركن الدنيا والدين أبو المظفر بركيارق بن ملكشاد يمين (٢) . أمير المؤمنين .
- (٥) السلطان غياث الدنيا والدين أبو شجاع محمد بن ملكشاه قسيم (٧) أميرالمؤمنين
- (٦) السلطان معز الدنيا والدين أبو الحرَث (٨) سنجر بن ملكشاه برهان (٩) أمير المؤمنين .

<sup>(</sup>١) عد ألمؤلف چغرى بك في زمرة السلاطين ولسكمه لم يذكر عنه شيئا في صفحات السكتاب .

<sup>(</sup>٢) محذوف من هذا الفهرست .

<sup>(</sup>٣) كذا ف زت ، تك ، م .

<sup>(</sup>٤) زن ، تك . • يمين ، ، سياست مامه تأليف نظام الملك . • أمين ، .

<sup>(</sup> ارجم إلى ذكر بركبارق فيما بعد )

<sup>(</sup>٦) زن د برهان ، ، ع دتسيم ،

<sup>(</sup>٧) ع ﴿ أَافَلُم ﴾ .

<sup>(</sup>٨) قُ ٦ . و أبو الحرب ب

<sup>(</sup>٩) زن و زت ، د عن ، .

- (٧) السلطان مغيث الدنيا والدين محمود بن محمد بن ملكشاه يمين أمير المؤمنين (١)
- ( A ) السلطان ركن الدنيا والدين أبو طالب طغرل بن محمد بن ملكشاه يمين أمير المؤمنين
- (٩) السلطان غياث الدنيا والدين أبو الفتح مسمود بن محمد بن ملكشاه قسيم أمير المؤمنين [ ص ٨٦]
- (١٠) السلطان مغيث الدنيا والدين ملسكشاه بن محمود بن محمد يمين أمير المؤمنين
- · (١١) السلطان غياث الدنيا والدين أبو شجاع محمد بن محمد قسيم أمير المؤمنين
- (۱۲) السلطان معز الدنيا والدين أبو الحرث (۲) سليان بن محمد بن ملكشاه سرهان أمير المؤمنين
- (١٣) السلطان ركن الدنيا والدين ارسلان بن طغرل ( بن محمد ) قسيم أمير المؤمنين
- (١٤) السلطان ركن الدنيا والدين أبو طالب طغرل بن ارسلان ( بن طغرل ) قسيم أمير المؤمنين

 <sup>(</sup>۱) كان يجب بعد ذاك أن يذكر هنا اسم السلطان داود بن عمود ةند حسكم جلة شهور
 ولسكن المؤلف حذفه كما فعل عندما حذف اسم السلطان عمود بن ملسكشاه .

<sup>(</sup>٢) ن أ . وأبو الحرب ، .

## ابتداء أمر السلاجقة

سنورد فيا يلى ذكر سلاطين آل سلجوق وققاً للشجرة التى وضحناها فيا سبق فأما ابتداء أمرهم فإنهم كانوا جنوداً موفقين ، وأناساً كثيرين ، تعدادهم كبير ، ومالهم وفير ، لهم من الخيل (الفرسان) والحشم ما يمتاز بالنظام ، ومن الشوكة والقدرة ما يوصف بالتمام ، ومن النعمة والحرمة ما يربو على المرام ؛ وكانوا أناسا يمتازون بالتقوى والدين واليقظة وعدم الإهال ، وقد جاء فى المثل : « من دلائل الإقبال قلة الإغفال» . وكان دليلا على إقبال شأنهم بعدهم عن الغفله ، وبحانبتهم الدار الكفر ، وميلهم إلى مجاورة دار الإسلام ، وزيارتهم المكعبة ، وتقربهم إلى الأثمة ، وقد جاء فى الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « النظر إلى الكعبة » (الكعبة عبادة والنظر إلى العلماء أحب إلى الله تعالى من النظر إلى الكعبة » (الكعبة عبادة والنظر إلى العلماء أحب إلى الله تعالى من النظر إلى الكعبة » (الكعبة عبادة والنظر إلى العلماء أحب إلى الله تعالى من النظر إلى الكعبة » (الكعبة عبادة والنظر إلى العلماء أحب إلى الله تعالى من النظر إلى الكعبة » (الكعبة عبادة والنظر إلى العلماء أحب إلى الله تعالى من النظر إلى الكعبة » (الكعبة عبادة والنظر إلى ما وراء النهر (۱) فكانت منازلهم فى الشتاء فى « نُور عنورى » وفى الصيف « فى سُفد سمرقند » .

وكان لرئيسهم « سلجوق » أربعة أبناء : إسرائيل (٢٦) الجد السابع للسلطان القاهر عظيم الدهم غياث الدنيا والدين أبي الفتح كيخسرو بن السلطان قلج

<sup>(</sup>١) المراجع: جاء كذاك ف كنر العالم . ج ٥ ص ٢٠٤ د بجالـة الملماء عبدة ٠٠

<sup>(</sup>٢) يني ني سنة ٣٧٥ .

<sup>(</sup>٣) زت و يغو ارسلان المدعو إسرائيل ، زن . يغو ارسلان ؛ أ إ ارسلان .

المراجع : يقول الأستاذ عمد إقبال ناشر النص الفارسي لكتاب راحة الصدور إن صحة هذا الإسم ، ينو ، يتقديم الياء المثناة التعنية على الباء الوحدة وقد ذهب إلى ذلك المستصرق الألماني ماركوارت

ارسلان خلد الله ملكه ، وكان إسرائيل أكبر أبناء سلجوق وأكثرهم علماً وأرجعهم عقلاً . فلما جرى عليه ظلم محمود بن سبكت كين وغدره نهض إخوته وأهله وطالبوا بالثأر له ، فاستطاعوا أن يستولوا على الملك وأن يؤسسوا لهم ولأعقابهم علمكة فسيحة ودولة عريضة ، فنعمت الدنيا بهم ، وعرت بعد لهم ، حتى أدركتهم عين السوء فنكب أكثر أولادهم وحبسوا فى القلاع ، وإنى أدعو الله تعالى أن يرسل من نسل إسرائيل رجلا فى حكة سليان يجمل ملكه الموروث نسخة وعوذجا لمهد أبوشروان ، ويكون فى قدرة سليان يخمل ملكه الموروث نسخة والوحوش والطيور فتقف جميعها أمامه خاشعة تمد له أسمطة الخدمة ، و ينفسح المالم لركا به عيث يكون السير فى سلطنته مرحلة « غدوها شهر ورواحها شهر » (١) و يا ربى و يا لهى . . . ثبت أطناب دولته وأكتب لها الدوام إلى يوم البعث والقيام .

وأما بقية إخوة إسرائيل فكانوا عبــــارة عن : ميكائيل ويونس<sup>(۲)</sup> .

[ بيت فارسى فى الاصل ، ترجمته : ]

وقد وهبهم الله كما يليق بالملوك ، كبيراً عاقلا طيب الارومة والمحتد

فلما اصطلح السلطان محمود بن سبكتگين مع « إيلك خان<sup>(۱)</sup> » ونزل محمود

<sup>(</sup>١) سورة سأ آية ١٢ .

<sup>(</sup>۲) زن، زن، زن، ۱۱ – لم تذكره.

<sup>(</sup>٣) زن ، تک ذکرت نقط ه موسی ٠ .

المراجع : انظر التطبق الــابق على كلة • ببنو ، .

<sup>(</sup>٤) أيلك خان هو أحد ملوك الآثراك فيما وراء النهر و وتعرف أسرته باسم و الحانية الافراسيابية ، واسمه هو نصر بن على بن موسى بن ستق وأما الهبه فهو و ايلك خان ، ثولىالسلطنة فيا ببن ٣٨٣ — ٣٠٠ ه ( حواش چهار مقاله ) وقد وقع الصلح بينه وبين السلطات محود في سنة ٣٩٦ ، ولكن يستفاد من السكتب الأخرى ، ثل ناريخ إن الأثير أن السلطان محود لم يأت شخصيا لفقد هذا الصلح وإنما تم الأمر, بينه وبين أيلك خان بواسفة المراسلة وكيتابة =

على شاطى، جيحون، تلاقياً وتقابلا واستظهرا بالمواثيق والعهود واتفقا على [س ١٨] تعيين حدود مملكة كل واحد منهما . وأخذ إيلك خان يتحدث و يمدح مجوداً ويقول له: منذ سنوات وقد وفد على ولايتى أقوام من التركستان، فاستولوا على المراعى الموجودة فى نور بخارلى وسغد سمرقند ، وجيوشهم كثيرة وجنودهم وفيرة وعددهم خارج عن الحصر والعد ، ورثيسهم القدم عليهم هو سلجوق بن لقان (١١) وله أر بعة أولاد ، وهو محترم الجانب بين فرسانه ، على تمام الأهمية والعدة بين عسكره ، وقد تهيأت له أسباب الملك بما وهبه الله من فرسان أقوياء وعدد كثير من الجند لا يبانه إحصاء ، وإنى أرى أنه لا يمكنك أن تأمن جانبهم إذا نهضت فى وقت من الأوقات وقصدت بلاد الهند وأخشى أن يحدثوا فساداً ، طلباً لولاية أو رغبة فى الاستيلاء على إحدى النواحى ، أو طعماً فى الملك . فمن الواجب عليك أن تستظهر بهم وأن تطلب المونة منهم .

مثل: من طال أمله ساء عمله.

فأرسل إليهم السلطان محمود رسولا ذرب اللسان وحمله رسالة مضمونها : « إننى لنى عجب من تدبيركم وعقلكم ، ولكنكم حتى الآن و بحكم الجوار . لم تطابوا منا طلباً أو تلتمسوا ملتمساً ، و إنى لشديد الرغبة فى مصادقتكم واستمداد

المهود والمواثيق ، وأما الصلحالذي يقصده المصنف فهو الذي تم في سنة ١٩ ؛ (ويقول صاحب زين الأخبار في سنة ١٩ ؛ ) وقد انمقد فيما بين السلطان عجود وقدر خان ، وهذا الأخير هو ان أخي ايلك خان الذي سبق ذكره وقد تولى السلطنة حتى سنة ٢٣ ؛ ( ارجم إلى كتاب طبقات ناصري ترجة الماجور رافرتي ( ص ١١٦ ، ٣٠٣ ، ٩٠٤ ) وعلى ذلك يعلب على الغلن أن المصنف خلط بين هذين الصلحين ( أي الصلح الذي انمقد بين محود وبين ايلك خان ، والصلح الذي انمقد بين محود وبين ايلك خان ، والصلح الذي انمقد بين محود وبين ايلك خان ، والصلح الذي انمقد بين محود وبين قدرخان ) .

<sup>(</sup>١) كذا أيضا فى جت ، ع وترجة طبقات ناصرى واستنادا إلى بحل فصيعي الحوافى ، ولكن بعض الحديد ، الأخرى جملت بدل « لقان » كلة « دناق » أو تقانى » وممناها فى النركية ، « القوس من الحديد » انظر ا ا ، زت ، رس ، حس . .

المعونة منكم، ولست فى غنى على الإطلاق عن معاونتكم. . فإذا لم يستطع جميع الإخوة الحضور إلى فليختاروا واحد منهم يفد إلى مَقَرَى، ولقد اتخذت مقامى على شاطىء النهر حتى تقصر المسافة بينى و بينكم، فإذا جاءنى واحد منكم عقدت معه العهد ووثقت معه المواثيق » . وقد دبر محمود هذا الكيد وكأنه لم يسمع المثل القائل: « لا تفتح باباً يعييك سَدُّه ولا ترسل سهماً يعجزك رَدَّه » (1) .

فلما بلغت رسالة السلطان محود أسماع أبناء سلجوق أخذوا بها [س ٨٩] واعتمدوا على الوفاء الإسلامي وعلى صفاء الظاهر والباطن ،فاختاروا أن يرسلوا إليه «إسرائيل » (٢) وكان المقدم المحترم بينهم . فسار إسرائيل إلى محود وفي ركابه الميمون جيش مشحون . فلما علم محمود بالأمر ، أرسل إلى إسرائيل رسولا على وجه السرعة يستقبله و يقول له : « لسنا الآن في حاجة إلى الاستمداد بجيشك ، وإنما جملة مقصودنا أن ننم برؤيتك والاستظهار بك ، فاترك الجيش في مكانه وتمال أنت مع خواصك وأعيان رجالك » . فعمل إسرائيل بموجب هذه الرسالة وجاء إلى محمود نجردا من جيشه .

مثل: « من اقتحم اللجَّةَ أُتلفَ النَّهُجَّة » .

[ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

فلما أقبل « إسرائيل » بالغ محمود فى إكرامه ، وأجلسه على المرش إلى جواره وعنى بتقريبه ، والترحيب به ، والاهتمام بأمره ، ثم قال له فى أثناء الحديث

<sup>(</sup>۱) فق ورنه ۱۸ وكذلك أمثال الابشيهي (عبائي الأدب ج ۲ ص ۷۳ بتصرف يسير)

<sup>(</sup>۲) ۱۱: ارسلان ، زن ، رس : : بينو ارسلان .

« عند ما نذهب إلى بلاد الهند لغزو الكفّار يلزمنا جيش جرار نسير به إلى هذه الديار ، وينتج عن ذلك أن بلاد خراسان تبقى معطلة مهملة ، ولى رغبة في أن أعقد معكم ميثاقاً وتحالفاً على أنه إذا خرج على عدو أو ثار ثائر وأحتجبت إلى مدد استعنت بخيلكم وفرسانكم ».

وأجاب إسرائيل قائلا: « لن يكون منا تقصير عن خدمتكم . . . » وما مقدار وقال محود : « و إذا عرضت لنا حاجة فبأى أمارة يصلنا المدد . . . وما مقدار عدد . . . !؟ »

وكان إسرائيل يعلق قوسه فى ساعده ، ويتدلى من رباط ردائه سهمان ، فأخذ سهماً منهما وأعطاه لمحمود وقال له : « أرسل هذا السهم إلى جندنا إذا عرضت لك حاجة إلينا يأتك منا مائة ألف فارس ... »

قال محمود: « و إذا لم يكف هذا العدد فماذا نفعل . . . ؟ ! فتناول إسرائيل السهم الآخر وقدّمه إلى محمود وقال : « أرسل هذا السهم إلى جبل بلخان (١٠) يأتك على الفور خسون ألف فارس غيرهم . . . »

قال محمود: « فإذا لم يكف هذا العدد أيضاً فماذا نصنع . . ؟ » عند ذلك ناوله إسرائيل قوسه وقال: « ارسل هذه أمارة إلى تركستان ، يأتك إذا شئت مائتا ألف فارس» وتدبر محمود هذا الحديث وشغل باله فاحتجز أسرائيل عنده (٢)

مثل: «منساءتسيرته لم يأمن أبداً ، ومنحسنتسيرته لم يخف أحداً » [س٠٠]

<sup>(</sup>۱) جبل الى الشماك الصرقى من خراسان . وورد ق ا ا قوله : ۰ . . . جبل بلجان ( وهذا سهو مكان بلخان ) هو الذي عنده خوارزم القديمة ، ( ج ا س ۲۹۷ )

<sup>(</sup> المراجع : تقع جبال بلغان إلى شرق بحر قزوين فى الجهورية التى تــمي الآن تركمانستان إحدى جهوريات الاتحاد السوفييتي )

<sup>(</sup>٢) يني في سنة ١٩٤ ( ويقول صاحب زين الأخبار سنة ١٦٦ ) ارجع إلى تك ص ١٣٥

#### [ بيت فارسى في الأصل ، ترجمته : ]

فاعل الشر لا أمن له ولا أمان
 وأما المحسن فلا يخثى الإنس ولا الجان . . . ! !

وطلب محمود الطعام ، فلما تهيأ المجاس طعا وشر با وظلاً يشر بان ثلاثة أيام بلياليها ، وخلع محمود على إسرائيل وفرسانه أطيب الخلع والهدايا ، ثم أص كل واحد من أمراء جيشه أن يستضيف في معسكره واحداً من أمراء فرسان إسرائيل ، وأن يسقيه شراباً قوياً ، حتى إذا لعبت الخر برؤوس الضيوف قيدوهم بالقيود الثقيلة . وفعل محمود بإسرائيل مثل ذلك ، وحمله في أثناء الليل إلى بلاد الهند وحبسه في قلعة كالنجر .

مثل : من أطاع هواه باع دينه بدنياه (١).

فلما أفاق إسرائيل من سكره وجدّ نفسه عليلا أسيراً فاستسلم للقضاء .

[ بيتان فارسيان في الاصل ، ترجمتهما : ]

أيها الجسم إذا وقعت أسيراً في قيود الاعداء
 ووقعت ذليلا في أيدى الخصوم الالداء

\_ فارض أما قسمه الله لك من قضاء

حتى تعيش في سكون وأمن وراحة ورجاء . . . ! !

فأما الرؤساء الآخرون من جيش إسرائيل ممن قبضوا عليهم ، فإن محموداً أرسلهم إلى القلاع الأخرى وأمنهم على حياتهم .

[ شعر فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

\_ حكى أحدهم حكاية عن نمر من النمور ، قام عراك بينه وبين أسد هصور

\_ قال: لو أنك أهرقت دى ومت بشجاعتى في معركة الفخار

<sup>(</sup>۱) نق ورته ۱۰ (ب) ن ۱: د ودنیاه ۰۰

الكان ذلك أجدى على من أن أعيش بحُسِني في عار . . . ! !

وحذار أن تطلب مصادقة الاعداء ، ولو لقبوك ملكا ، ودانو الله بالولاء ...!!

- ولفد تَـخْـضرَّ أوراق الشجرة ، ولكن ثمرها يكون مرير المذاق فاحذر إذا خطوت إليها أن يتساقط عليك ثمرها . . . ! !

و بقى إسرائيل أسيراً فى قلمة كالنجر مدة سبع سنوات ، ثم جاء اثنان [س ٩١] من التركان من فرسانه واشتغلا بالسقاية وحمل الماء إلى هذه القلمة ، حتى إذا حانت لهما فرصة فى أحد الأيام ، قابلاه ودبرا معه حيلة لسكى يقوما بخطفه و إخراجه من القلمة فى أثناء الليل ؛ ولسكن الطريق كانت مليئة بالغابات والأحراش فلماً فعلا ذلك ضلُّوا جيماً الطريق .

[ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته : ] - لا تحكيدٌ ثُ الدنيا أحداً ، بما تنويه له من شرور ولا تجرى أبداً وفقاً لمرام الناس فى كل الامور . . . ! !

فلما كان اليوم التالى وتنبه حارس القلمة للأمر سار فى إثره وتمكن من القبض عليه ، وكان إسرائيل عندما أحسّ بأن الجيش يقترب منه قد قال للتركانيين : اقطما الأمل فى تخليصى ، وإذهبا إلى إخوتى وقولا لهم : « اجتهدوا فى طلب المُلْك ، ولا تيأسوا ولو أصبتم بالهـــزية عشرات المرات ، وحذار أن تتراجعوا فإن السلطان محودا ماهو إلا ابن عبد لا نسب له ، وهو رجل غدار لن يبتى الملك له وستدول دولته على أيديكم » .

مثل: لاتثق بالدولة فإنها ظُلُّرزايُل، ولا تعتمدْعلى النعمة فإنها ضيفُّراحل. وُحِلَ إسرائيل ثانية إلى القلمة ، وشُدُّوا عليه القيود أكثر من قبل، فظلَّ بها حتى أدركته الوفاة والتحق برحمة الله .

> [ شعر فارسى فى الأصل ، ترجمته : ] — بغير شك . . . سيكون ماقدر له أن يكون —

ولن ينقص بالتدبير ماقدر له أن ينمو ويكون . . . ! ! ــ والفاضل والجاهل . . . أمرهما سواء وتستوى رأساهما في النهامة في جوف الغيراء . . . ! ! \_ ولقد تحدّث عن هذا الأمر واحدٌ من الاصفياء عتان بالتقوى والحبكمة والزهد والصفاء \_ فقال: يارب لاتقدار لن يفرح لموت الناس أن يعيش في راحة ... واخسد منه الأنفاس ... !! ولا يولد مخلوق إًلا ويكون حصاداً للموت وإذا كان مصيرك الموت ــ فعلام الاهتمام والجزع ...؟! \_ وإذا استطعت أن تنجو من المصير المحتوم جاز لك أن تفرح بموت الاعداء والخصوم . . . ! ! \_ وفي مثل هذا المعنى قال شيخ بحرب مقدام: إذا فرحت بموت خصمك . . . فلا تَسمت أنت أيها الهام . . . ! ! \_ ولكنكل الناس ولدتهم أمهاتهم ليكونوا طعمة للردى والحام منذ زمان الأكاسرة إلى هذه الآيام ...!! \_ مل إن البعوضة والفيل والنملة والذئب لامنجاة لها من مخلب الموت ومنقار المنية . . . ! ! ــ ولوكشفت الارض عن بَوَ اطن أسرارها ، وبيُّسنت قوةً مخالبها ومناجلها \_ لِمُ أَبِتِ أَحْضَانُهَا مَلَمَّةً بِالْمَالِوكُ وَالسَّلَاطَينَ [97] ولرأيت صدرها مخضبا بدماء الفرسان والإبطال \_ ولرأيت أطباقها مليثة بالعقلاء والفضلاء وقد تخضبت الارض بدمائهم ، وتمزق الرداء ــ وسواء وضعت التاج على رأسك أو ازدان به مفرقك فسمر سهم الموت فيطيح بتاجك ويصرعك ...!! \_ وإذا وجد شخص لايتعظ بموت الملوك العادلين

فإنه لا يكون إلا فاسد الأصل سيء العقل واليقين(١)

وكان « قتامش » بن اسرائيل يطوف متخفياً حوالى القلعة ، فلما بلغه الخبر بو فاة أبيه خرج عن طريق صحراء « سرخ كلاهان » من بلاد الهند حتى أتى «سجستان» ثم تحوّل منها حتى أتى إلى «بخارى» وحكى لأعمامه سائر الأحوال . وكان أعمامه يتأهبون لطلب الملك و يتحيّنون الفرصة للانتقام .

مثل: من تعزز بالله لم يذلَّه سلطان، ومن توكل عليه لم يُضِرُّهُ إنسان(٢٠)

ثم أرساوا إلى السلطان محمود رسولا زودوه برسالة فحواها: « إن مقامنا أصبح يضيق بنا ، و إن مراعينا أصبحت لا تنى بحاجة مواشينا ، فأذَنْ لناأن نعبر النهر وأن نجمل مقامنا بين نسا وبا ورد» (٢) ولسكن « أرسلان الجاذب » حاكم طوس الذى بنى رباط « سنك بست » ودفن به ، قال للسلطان :[س ٩٣] « ليس من الصواب أن تسمح لهم بالعبور إلى خراسان ، فإنهم فرسان كثيرون ، علكون العدة والعتاد ، و إنى أخشى أن يكونو ا سبباً فى متاعب لا يمكن تلافها وتداركها ...!! »

[ بيت فارسىفى الاصل، ترجمته : ]

من الحنير فى كل أمر أن تطيل فيه التفكير والتحقيق
 وأن تطيل المشورة وتنتصح برأى العاقل الصديق

<sup>(</sup>۱) شه س ۱۹۲۹ س ۱۲ – ۱۷ و ۲۱

<sup>(</sup>٢) فق ورقة ٦ (١)

<sup>(</sup>٣) يستفاد من هذا البيان أن السلاجة أرسلوا هذه الرسالة بعد وفاة اسرائيل ، وهذا سهو ظاهر فان السلطان محود قبض على اسرائيل سنة ١٥٤ ( بقول زين الأخبار ) أو سنة ١٩٤ ( وفقاً للصادر الأخرى ) وقد مات أسرائيل بعد سبع سنوات من تاريخ القبض عليه أى أنه مات في سنة ٢٧٤ ( أو سنة ٢٧٤ وفقاً للقول الثاني ) . وقد اتفق المؤرخون على أن السلطان محودا مات سنة ٢٧١ ، فحكيف بكن السلاجةة أن يرسلوا هذه الرسالة في سنة ٢٦١ عندما كان السلطان محوداً فيا وراء النهر ، وهذ القول هو الصحيح كما يبدو .

ولَـكَنَّ السلطان محموداً لم ياتفت إلى قوله وقال : « إننى لا أهتم بأمرهم ، ولا خشية لى من أمثالهم ... ؟ 1 »

ثم سمح لهم فعبروا النهر (۱) ، ولزموا جانب الهدو، والسكينة طوال حياة السلطان محمود (۲) وفي هذه الأثناء نشأ ولدان لميكائيل بن سلجوق ، أحدها « چفرى بك أبو سليان داود » والآخر « أبو طالب طفرلبك محمد » .[س ١٤] وفاز كلاها بمكان الصدارة والتقسديم في جيوش السلاجقة . فلما مات السلطات محمود بن سبكتكين في سنة ثمان عشرة وأربع مائة (۱) أرسل السلاجقة رسولا إلى عميد نيسابور « سورى بن المعتر » الذي يرجع إليه الفضل في بناء قبة الرضا رضي الله عنه (۱) ، يطلبون إليه أن يأذن لهم في أن يتخذوا

<sup>(</sup>١) كان ذلك و حدود سنة ١٦٦ أظر ١ أج ٩ س ٣٢٣ ، تسك س ٢٥٥

<sup>(</sup>٢) أما صاحب زين الأخبار وهو معاصر للسلطان محود فند كتب يقول إنه وقعت ى «ذه الأثناء بين السلطان محمود والنركمان ( يعنى السلاجقة ) معركتان أخريان . وفيما يلى ننقل عبارته بتصرف واختصار .

و فلما وصلت سنة ١٩٤ إلى نهايتها خرج أهل نما وباورد إلى الحضرة (أى مدينة عزنة) وشكوا إلى السلطان فعاد النركان ، فأمر السلطان محود بكتابة رسالة إلى أمير طوس ابى الحرث ارسلان الجاذب وأمره أن يعاقب النركان ... فقذ أمير طوس حكم السلطان وأغاز عليهم فتجمع النركان وتقدموا إليه وحاربوه وقتلوا كثيراً من الناس وجرحوا كثيراً من الحلق ، وأغار عليهم أمير طوس بعد ذلك عدة مران ولسكنه لم يستطع أن يقعل شيئاً ... وتراسل السلطان محود مع أمير طوس ، فأجابه الأمير تاالا : اقد قوى شأن النركان ، ولا يستطاع دفع فدادهم إلا إذا خرج إليهم السلطان بشخصه ... فاما قرأ مجود هذه الرسالة ضاق مسدره وجرد الجيش ثم خرج من غزنه في سنة ١٩ ٤ فذهب إلى بست ثم سار منها إلى طوس ، وهنالك استقبله أميرها وبين له حقيقة الحالى ، فأمر مجود بأن يخرج أمير طوس ومعه فوج كثيف من الجيش لمحاود بأن يخرج أمير طوس ومعه فوج كثيف من الجيش لمحاود سيوفهم في رقاب فنا وصلوا إلى رباط فراوه تقابل الجيثان .. وكانت النلبة لجيش محود ، فأعملوا سيوفهم في رقاب المتركان وقتلوا منهم أربعة آلاف من خيرة الفرسان ، وأسروا عدداً كبيراً .نهم ، وفر الباقون إلى باحان ...

 <sup>(</sup>٣) هذا التاريخ خطأ ، لأن المؤرخين يتفقون على أن وفا، السلطان محود وقعت
 سنة ٢١١ه.

<sup>(</sup>٤) ارجع في ذاك إلى تاريخ أبى الفضل اليهني طبع كاسكتا ص ١١٠

مقامهم فى هذه الأنحاء ، فأرسل العميد سورى الرسالة إلى السلطان مسعود بن محمود (۱) وكان ينزل بجرجان لدى شرف المعالى نوشروان بن فلك المعالى قابوس بن وشمكير (۲) طمعاً فى الجزية التي كان يطلبها منه ، واتظاراً الأموال الرى التي أراد أن يرسلها إليه العميد أبو سهل الجدوني (۲) .

فلما قرأ « مسعود » رسالة « سورى » توجه إلى نيسابور ليفكر فى أمى السلاجقة ويدبر وسيلة للتغلب عليهم (ئ) ، ولكن جيشه كان قد أصيب بوهن شديد بسبب السفر إلى ماز ندران ، وفسد سلاحه بسبب الرطوبة فعلاه الصدأ ، وضعفت دوابه لأنها لم تأكل علف الربيع ، وأحس مسعود أنه لا يستطيع أن ينهض إلى السلاجقة بشخصه ، فاختار جملة من أمراء جيشه (٥) ، زودهم بالمدة والعتاد وأرسلهم لقتالهم .

[ بيت فارسى فى الاصل ، ترجمته ] ـــ وما عساك أن تفعل إذا لم تكن فى يدك الوسيلة ...؟! يستوى الامر إذا فعلت أو لم تفعل ... فما لك من حيلة . . . ! !

وسار ذلك الجيش ، ولم يكن السلاجقة متأهبين للقائه ، فأغار فجأة عليهم

<sup>(</sup>۱) مى نفس الرسالة التي أرسلها إليه السلاجقة ونصها مذكور فى تاريخ البيهتي (طبع ﴿ كلسكتاس ٧٩ه وما بعدها ﴾

<sup>(</sup>٢) ينني في شهر رجب سنة ٢٦٦ ، ارجم إلى تاريخ اليهتي من ٧٩ه وما بعدها

<sup>(</sup>٣) ذكر هذا الإسم في النسخة الأصلية على أنه ه أبو سعيد ، وهذا سهو من الناسخين وذكر في زبدة النصره على أنه ه أبو سهل أحمد بن الحسن الحمدوني ،

<sup>(</sup>٤) وصل نيسابور يوم الخيس الموافق ١١ رجب سنة ٢٦٦ ، (أظر البيهتي ص ٩٠٠) وأنظر أيضاً ١١ج ٩ ص ٣٢٥

<sup>(</sup>ه) كان عددهم عشرة من الأمراء على رأسهم « حاجب بكندى ، وكدخداى خواجه حين بن عنى بن ميكائبل « وكانت جالة الجيش خملة عشر أان فارس مجهزين بنهام العدة وألنى غلام من الحراس ،

وأناخ بهم ولكنه انشغل بجمع الأسلاب والفارة (١) مثل: الجاهل يطلب المال والعاقل يطلب المكال (٢)

وعاود جيش السلاجقة الكرة فوقعت بينهم وبين جيش مسعود ممارك شديدة ، وانتهى الأمر بهزيمة جيش مسعود هزيمة منكرة ، واستولى السلاجقة على ماقيمته عشرة ملايين من الدنانير من الألبسة والأسلحة والأمتعة والدواب (٢) وعُدْتُ بأموالهم ظافر وعُدْتُ العاطل (٤) وقد وقعت هذه المعركة في الفرارة الواقعة بين فراوه وشهر ستانه. (٥) وكان من الاتفاقات الحسنة .

مثل: « الدولةُ اتفاقاتْ حسنة »

أن انشغل قلب مسعود بالهند ، وكان من الواجب عليه في هذه الأثناء الذهاب اليها ، فاضطر إلى أن يعقد الصلح مع السلاجقة (٢) . وأخذ أمرهم بعد ذلك يعلو

<sup>(</sup>۱) البيهق ص ٩٩٥ ــ ٠٠٠ ، ا أج ٩ ص ٣٢٥ وزين الأخبار ورقة ١٣٥ (ب)، زت ورقة ٤ (١)

<sup>(</sup>٢) فق ررقة ؛ (ب)

<sup>(</sup>٣) انظر البيهق ص ٦٠١ – ٦٠٣ ويقول صاحب زين الأخبار هرب • حاجب بكندى • أثناء هذه المارك ويق حسين بن على بن ميكائيل وحيداً فظل يحارب حتى وقع في أيدى التركان . تم يقول بعد ذلك : • إنه ظل لديهم حتى الآن ( أى حتى سنة ٤٤٤ التي تم فيها تأليف كتاب زين الأخبار )

<sup>(</sup>٤) من قصيدة اله: بي في مدح سيف الدولة ، تشتمل على ٥ ه بيتاً ومطلعها : إلامَ طاعية المساذِل ولا رأى في الحبِّ العاقل

<sup>(•)</sup> شهر ستانه بليدة بخراسان قرب نسا ، بينهما ثلاثة أميال (افتلر معجم البلدان لياقوت)

٦) ا ا ج ٩ ص ٣٣٦ -- ٣٢٧ ، ارجم لى الرسالة التى أرسلها السلاجقة إلى السلطان مسود بعد هذا الفتح ( البيهتي ص ٢٠٨ ، وكان من نتيجة هذا الصلح أن أعطيت السلاجقة ولاية نما وفراوه ودمسة أن وأما بقية شروط الصلح وكيفية عقده فذكورة في كتاب البيهتي (م، ٧٠٧ - ٦١١)

بمرور الأيام ، فاشتد بأسهم وازدادت قوتهم ولاحت على صفحات أحوالهم أمارات الملك المؤيد بالتأييد الإلهى ، وعلامات الحسكم الموفق بالعون الأزلى ، ومخايل السلطان المسكل بالعزم القوى ، وتلألأ من ناصية دولتهم [ ص ٩٦] شعاع باهم انبعث من شمس إقبالهم ، وأشرق بطلوع أياتهم صباح مجدهم وعزتهم شعاع باهم انبعث من شمس إقبالهم ، وأشرق بطلوع أياتهم صباح مجدهم وعزتهم أربيت فارسى في الأصل ، ترجمته : ]

اليوم الذي يكون به ثلج أو مطر ، يبدو حاله منذ فجره . . . ! !

مثل : من استعمل العسدل حصَّن اللهُ ملكه ، ومن استعمل الظلم عجَّل اللهُ هلكه .

فلها عاد السلطان مسعود من بلاد الهند إلى غزنة (١) وعلم بارتفاع شأن السلاجقة وقوة شوكتهم أرسل رسولا إلى أمير خراسان برسالة يأمره فيها بوجوب محاربة السلاجقة و إبعادهم عن خراسان ، ولكن أمير خراسان (٢) أجابه برسالة قال فيها : « إن أمر السلاجقة قد علا بحيث لا أستطيع أنا ولا غيرى أن نقاومهم ... !! ».

[ بيت فارسى فى الاصل ، ترجمتة : ] ـــ لاتكلفنى بأمر ... إلا بقدر جهدى وطاقتى ولاتضع على حملا ... إلا بقدر ما يحمله عاتق (١٠) . . . !!

<sup>(</sup>۱) في جادى الأولى سنة ۲۹، وكات سبب ذهابه إلى الهند أنه أصيب في سفر سنة ۲۸، براه السرسام ( الهلوسة ) فنذر لله أنه إذا شنى من دائه ليذهبن إلى الهند ويغزو كفارها ويغتج قامة • هانسى ، التى لم يستطع أحد فتعها حتى هذا الوقت ( البيهتى ص ٢٦٠ ) وكان الأمراء جيماً يعترضون على ذهابه إلى الهند لأن بلاد خراسان كان قد وقع بها خلل عظيم بسبب السلاجقة ؛ ولسكن مسمودا لم يستمع إلى رأيهم وسار عجيشه إلى • هانسى ، وحاصرها واستولى عليها في ربيم الأول سنة ٢٦٤ ( البيهتى ص ٢٦٠ — ٢٦٥)

 <sup>(</sup>۲) الراد به آلحاجب السكبير • سبائى • فهو الذى أرسله مسمود إلى محاربة السلاجقة
 ( البيهق ص ٦٦٧ )

<sup>(</sup>٣) من مناجاة نظاى ف مثنويته د خسرو وشيرين ،

وظن السلطان أن أمير خراسان يتهرب من الأمر أو أنه يمهد الأمور لنفسه حتى إذا جد جديد استغل الموقف لصالحه ، فشدد عليه الأمر بأن يقوم بهذه المهمة فلم يكن لأمير خراسان بد من الطاعة والامتثال .

[ بيت فارسى فى الأصل، ترجمته : ]

\_ وهكذا يجب الامتثال على أية حال

حتى تستطيع أن ترضى السلطان فى كل الأحوال ... ١١

ونهض أمير خراسان وجهز الجيش ، ولم يكد يبدأ المركة حتى أصابته الهزيمة (١٥ المتحلف التهي السلاجقة من هذه المعارك اشتدت جرأتهم [ س ١٧] وعظمت شوكتهم وانتشروا في خراسان ، وأقبل طغرلبك إلى نيسايور فجلس في الشادياخ على عرش مسعود (٢) . واضطربت حال الناس ولكن «طغرلبك» أمر منادياً أن ينادى أن السلاجقة لن يتعرضوا لأحد بالسوء أو بالأذى .

<sup>(</sup>۱) وقعت هذه المبركة فى آخر شعبان سنة ٤٢٩ على باب مدينة و سَرَخْسُ ، وجرح فيها الحاجب سباشى ( البيهتى ش ٦٧٥ — ٦٧٨ ) وكذاك ۱ ا ج ٩ ص ٣٢٧ — ٣٢٩ (٢) ارجع إلى البيهتى ( ص ٦٨٧ — ٦٩٣ ) لمروة كيفيه وصول ابراميم بن اينال وطفرلبك إلى مدينة نيسابور وجلوس طفرلبك على المرتن فى حديقة الشادياخ والحطبة له فى نيسابور

# السلطان المعظم ركن الدنيا والدين أبو طالب طغرلبك محمد بن ميكائيل بن سلجوق مدالله ظله<sup>(۱)</sup>

تولى السلطنة فى شهور سنة أربع وعشرين وأربعائة (٢) ، فنهج نهج الملوك الأسبقين بمن حمدت سيرتهم ، واستطاع أن يثبت قوانين الملك ورسوم السلطان . قال « اردشير بن بابك » (٢) : « حقيق على كل ملك أن يتفقد وزيره ونديمه وكاتبه وحاجبه ، فإن وزيردقوام ملك ، ونديمه بيان عقله ، وكاتبه برهان فضله ، وحاجبه دليل سياسته »

ومتابعة لهذا القول المأثور ومجاراة لهذا الخبر المشهور، أتخذ السلطان طغرلبك وسائر السلاطين الوزراء والحجاب وأصحاب المناصب. [سمم]

فكان وزراؤه عبارة عن « سالار بوركان أبى القاسم الكوبابى » و « أبى أحمد الدهستاني عمروك » و « عميد الملك أبى نصر الكندرى (١٠) » .

<sup>(</sup>١) كذا (؛)

<sup>(</sup>٢) يبدو أن هذا سهو من النساخ ، ويجب أن تصحح كله ، أربع ، إلى كله ، تسع ، نان المؤرخين يجمعون على أنه تولى السلطنة ٢٩؛ هـ

 <sup>(</sup>۳) هو أول ملوك آل ـ اسان من ملوك القرس ، ملك أربع عشرة سنة ( ۲۲٦ ۲٤٠ ميلادية )

<sup>(</sup>٤) كتب ابن الأثير فى ذيل حوادث سنة ٣٦٦ ما يأتى : • وفيها استوزر السلطان طغرلبك وزيره أبا القاسم على بن عبد الله الجوينى وهو أول وزير وزر له ثم وزر له بعده رئيس الرؤساء أبو عبد الله الحسين بن على بن ميكائيل ثم وزر له بعده نظام الملك أبو عجد الحسن بن عجد العصنانى وهو أول من لقب نظام الملك ثم وزر له بعده عميد الملك السكندرى وهو أشهرهم . أما عماد الدين؟ السكانب الاصفهانى فعلى خلاف ذلك يتول فى زبدة النصرة ونخبة المصرة : • أن عميدالملك أبا نصر محد بن منصور السكندرى هو أول وزراء السلجقية »

وأما حاجبه فهو « الحاجب عبد الرحمن الب زن الآغاجي (١). وكان توقيعه هكذا ( \_\_ ) على شكل الدبوس. وكانت مدة ملكه ستا وعشرين سنة .

ولقد كتب الله له السعادة الأبدية ، ووهبه فى الدنيا والعقبى منزلة الأخيار والأبرار ، فجعله حريصاً على إعلاء معالم الشرع والدين ، غيوراً على تقديم مصالح الإسلام والمسلمين ، فدخل مُلك العالم فى قبضة اقتداره ، وأصبح أهل العالم غرق فضله وإحسانه ، يثنون على عدله ويشكرون إنصافه ، وانتصر مُلك الإسلام برأيه الصائب ، وأشرقت شمس العزة والحشمة على كافه الناس فى مشارق الأرض ومغاربها . ولقد امتلاً وجه الأرض بالعائر التى أقامها آل سلجوق و بأبنية الخيرات التى أنشأوها فلم تبق مدينة من مدن الإسلام خالية من هذه المؤسسات الخيرات التى أنشأوها فلم تبق مدينة من مدن الإسلام خالية من هذه المؤسسات الخيرات التى أنشأوها فلم تبق مدينة من مدن الإسلام خالية من هذه المؤسسات الخيرات التى أنشأوها فلم تبق مدينة من مدن الإسلام خالية من هذه المؤسسات التى خصوها بالتفضيل والتقديم .

#### \* \* \*

سمعت أنه عند ما أقبل السلطان طغرلبك إلى مدينة همدان كان بها ثلاثة من الأولياء هم « بابا طاهم » و « بابا جعفر » والشيخ « حمشا » (۲) وكانوا يقفون على جبل هناك على باب همدان يعرف باسم « الخضر » فلما وقع نظر السلطان على جبل هناك على باب همدان كوكبة من العسكر ثم سار ومعه وزيره أبو نصر عليهم تركب عن جواده وأخذ كوكبة من العسكر ثم سار ومعه وزيره أبو نصر الكندرى حتى أتاهم وقبل أيديهم ، وكان « بابا طاهر » مجذو با فقال له :[س١٩] أيها التركى .. ماذا عساك فاعل بخلق الله ... !!

<sup>(</sup>۱) الآغاجي كلة تركية معناها الحاجب أو الحادم الحاس للسلاطين وهو الواسطة في إبلاغ المطالب والرسائل ، يجملها من الملك ليبلغها إلى أعيان الدولة أو العكس ( حواشى جهار ،قاله وضع ميرزا محمد قزويني ص ١٣٠ )

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ولعله و حشاد ،

قال السلطان: ما تأمرني به ....!!

قال بابا طاهر : افعل ما أمر الله به عند ما قال « إن الله يأمر بالعدل والإحسان ... (١) » .

فبكي السلطان وقال : سأفعل ذلك .

عند ذلك تناول بابا طاهر يد السلطان وقال : هل تقبل عهدى .. ؟ قال السلطان : نعم إنى أقبله .

وكان بابا طاهر يضع فى إصبعه رأس ابريق مكسور اعتاد أن يتوضأ منه سنوات طويلة ، فأخرجه من إصبعه ووضعه فى إصبع السلطان وقال له : لقد وضعت فى يدك ملك العالم فالزم العدل . فكان السلطان يحمل دائماً رأس الإبريق بين التعاويذ التى يحملها فإذا قامت معركة من المعارك أخرجه ووضعه فى إصبعه (٢).

وعلى هذا النحوكان صفاء عقيدته وطهارة معتقده ، فلم يوجد من هو أكثر منه تديناً وحرصاً على الشريعة الإسلامية .

[ شعر فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

\_ ومن الهبات التي جعلها الله رحمة عامة ، أنه خلق رجلين اسمهما محمد

\_ أحدهما كانت ذاته ختماً للنبوة ، والآخر كانت حياته ختما للملوك

- أحدهما قر يزدهر إلى الأبد في أبراج العرب

والآخر ملك خالد فى عالك العجم

<sup>(</sup>١) سورة النمل آية ٩٢

<sup>(</sup>٢) انظر ماكتبه الأستاذ براون بصدد هذه الحكابة في الجزء الثاني من كتابه Literary History of Persia Vol 11.

ص ۲۶۰ — ۲۶۱ وأنظر كذاك النزجة العربية اتى نصرها الدكتور ابراهيم أمين الشواربى لهذا الجزء بعنوان • تاريخ الأدب فى إيران من القردوسى إلى السعدى ص ۳۲۴ — ۳۲۰ لهذا المجزء بعنوان • تاريخ الأدب فى إيران من القردوسى إلى السعدى ص ۱۱٪) راحة الصدور

- ــ أحدهما حرر الدين من الظلم والعسف ، والآخر عمر الدنيا بالعدل والإنصاف
  - \_ فما أحسن هذا الإسم . . . فقد استطاعت مياه
    - أن تجعلا كلا العالمين يخضعان له
  - \_ ولفد حسده العالم فانقسم إلى نصفين ، فللعالم ميم واحدة ، وأما هو فله ميان
    - \_ والغلم لدى الأتراك نافذ الأمر

لأن إحدى ميمك وهبتهم الفلم والأخرى التاج(١)

فلما تقررت السلطنة السلطان طغرلبك وأخذت عظمته تزداد يوماً بعد يوم، بلغ الخبر مسموداً فأقبل من غزنة فى جيش جرار تام العدة والعتاد ، سالكا طريق « بُسْت » و « تكيناباذ » حتى جاء إلى خراسان قاصداً الثار[س ٠٠٠] والانتقام (٢).

مثل: ليس من عادة الكرام سرعة الانتقام ، ولا من شرط الكوم إزالة النعم (٢٦) .

وكان طغرلبك عند ذلك فى مدينة طوس ، منفصلا عن أخيه ، فأراد السلطان مسعود أن يغير عليه وأن يمنع اتصال الأخوين ، فلما أرخى الليل سدوله ركب فيلة سريعة العدو وانجه إلى طوس مع فريق من فرسانه (4) وكانت المسافة إلى طوس تبلغ خسة وعشرين فرسخاً فغلبه النعاس وهو على ظهر الفيلة (6) .

[ مصراع فارسى فى الأصل ، ترجمته : ] \_ أخشى أن تستيقظ بعد ما يكون النهار قد طلع<sup>(٦)</sup>

<sup>(</sup>١) من قصة خسرو وشيرين لنظامي في مدح الأتابك عمد بن إيلدكنر

<sup>(</sup>٢) شرح ذلك في البيه في طبع كلكتا ص ٦٩٧ – ٧١٣

<sup>(</sup>٣) فق ورقة ١٠ (١)

<sup>(</sup>٤) كان ذلك في شهر صفر سنة ٣١؛ أظر البيهتي س ٧٥٦

<sup>(</sup>ه) أنظر البيهتي س ٧٥٧

<sup>(</sup>٦) من الرباعية التي كتبها وزير السلطان طفرل بن ارسلان ليعذره فيها ( تك س٧٧ ؛ وتاريخ جهانكشاى ج ٢ س ٣٢ )

فلم يستطع أحد أن يوقظه أو أن يسوق الفيلة فى سرعة ، فلما طلع النهار بلغه الخبر أن طغرلبك قد لحق بأخيه چغرى بك ، فثار السلطان وأنزل عقو بته بمروض الفيلة .

مثل: والفايتُ لا يُسْتَدُّرَكَ .

وعاد مسعود وتهيأ للحرب ونلاق مع السلاجقة في الصحراء الواقعة بين « سرخس » و « مرو » (١) ، وكانت في هذه الصحراء جملة من الآبار فاستنزف السلاجقة مامها ثم طموها .

مثل: نظرُ العاقل بقلبه وخاطره، ونظرُ الجاهل بعينه وناظره (٢٠).

ووقع جيش مسعود ودوابه بسبب ما أصابهم من عطش في شدة النكبة والبلاء فلم يستطيعوا الصبر على ضربات السيوف وانتهى الأمر بهزيمتهم .

مثل: من رضى بالمقدور قنع بالميسور (٣).

ونظر مسعود فوجد ننسه وحيداً ، فأدارعنانه وامتطى ظهر الفيلة [س ١٠٠] لأن الجواد لم يكن يحمله إلا بصمو بة ، وولى مهزوما تاركا خزانته وأمتمته وسائر ما يمتلك ، قانعاً بالفرار والنجاة (٢٠) .

[ شعر فارسى فى الأصل ، ترجمته : ] — ومن الذى يدرى بما يحويه الدهر من رفعة وانخفاض وتغلبات عديدة وأن الدمر سيبديها جميعها فى أيامه اللمويلة المديدة ...؟!

<sup>(</sup>۱) وقمت هذه الممارك في مكان اسمه « دندانقان » في الثامن من رمضان سنة ٤٣١ ( انظر السهبتي ٧٧٧ وما بدها ) وكان البيهتي نفسه حاضراً فيها وشاعدما بعينه . كذلك انظر السبه عن ٣٣٠ — ٣٣٠ .

<sup>(</sup>١) فق ورفة ١٤ (١)

<sup>(</sup>٢) فق ورقة ه (١)

<sup>(</sup>٤) اليهق ص ٧٨٣ - ٥٨٥

وأن اندفاع الدهر وجريانه الطويل العظيم
 ليجعل الـكلام يندفع بغير تصميم(١) ...!!

\_ ولقد اقتلمت قلى عن هذه الدنياً الفانية

لكثرة مايها من آلام وشدائد ومتاعب متوالية (٢)

\_ ومن الحق أن أحكى لك قصة طريفة تظل مؤنسة للعاقل بمعانيها اللطيفة

حذار أن تمدد يديك حرصاً وطمعاً في الانتقام
 وحذار أن تتخذ من منزلك المغر والمفام . . . !!

فالدنيا دار فانية ، مليئة بالجيء والدهاب
 يشيخ فيها واحد ، ويولد فيها آخر غض الاهاب

\_ بحيثها واحد، ويذهب عنها آخر،

ویبتی زماناً یشرب ویرعی وهو عابر<sup>(۱)</sup>

وهكذا طبيعة الدنيا وما فطرت عليه من بناء
 تأخذ بيد و تعطى بالاخرى ما تشاء (٤) . . . !!

و بينها كان السلطان مسعود يفر مهزوماً تعقبه جماعة من التركان ، فنزل مسعود عن ظهر الفيلة وامتطى صهوة جواده وحمل عليهم وضرب بدبوسه فارساً منهم فاستطاع أن يطيح به و بجواده ، فكانت أفواج العسكر التي تصل إليه بعد ذلك وترى ما وقع بزميلهم من جراح لا تستطيع أن تمر من أمامه (٥) .

مثل: الفضل بالعقل والأدب، لا بالأصل والنسب.

وفى هذه الأثناء قال قائل لمسعود: كيف يهزم من يستطيع أن يثخن عدوه بهذه الجراح.. ؟ !! فأجابه مسعود قائلا: هكذا الجراح ولكن الإقبال مالاح..!!

<sup>(</sup>۱) شه س ۷۵۱ س ۲۲ - ۲۸

<sup>(</sup>۲) أيضًا س ٧٩٦ س ١٩

<sup>(</sup>٣) شِه من ۲۰۱٤ س ۱۶ – ١٦

<sup>(</sup>٤) أيضا س ١٥٤ س ١٦

<sup>(</sup>ه) اليهتي س ٧٨٧ – ٧٨٢

مثل: عداوة العاقل خير من صداقة الجاهل (١).

### [ بيت فارسى في الأصل ترجمته : ]

لما كان العدو العاقل خيراً من الصديق
 فإن العلم لزام للصديق والعدو على وجه التحقيق<sup>(1)</sup>

فلما أحرز السلاجقة النصر في هذه المعارك ازدادوا قوة ، ولحقت [س١٠٢] بهم جيوشهم المتفرقة في أطراف خراسان ، فاشتدّ وقعهم في القلوب ، وتقرر الملك لهم ، وسخرت الدنيا لإمرتهم واستحقوا السلطان عن جدارة واستحقاق .

قَضَى الله أمراً وجَفَّ القَلْمِ<sup>(٢)</sup> وفيا قَضَى رُّبنَا ما ظَلَمَ

واجتمع بعد ذلك الأخوان: « چغرى بك » و « طغرلبك » مع عهما موسى بن سلجوق الذى يطلق عليه اسم «ببغوكلان» ومع أبناء أعمامهم وكبار قومهم وقواد جنودهم وتعاهدوا على الاتحاد والتعاون فيا بينهم . ولقد سمعت أن « « طغرلبك » أعطى لأخيه سهماً وقال له اكسره ، فتناول أخوه السهم وكسره في هوادة ، ثم جمع له سهمين فكسرها أيضاً في هوادة ، ثم أعطاه ثلاثة فكسرها بصعوبة ، فاما بلغ عدد السهام أربعة تعذر عليه كسرها . فقال له طغرلبك : إن مثلنا مشل ذلك ، فإذا تفرقنا هان لأقل الناس كسرنا ، وأما إذا اجتمعنا فلا يستطيع أحد أن يظفر بنا . فإذا نشأ خلاف بيننا لم يتيسر لنا فتح العالم ، وتغلّب علينا الأعداء وذهب الملك من أيدينا .

[ بيتان من آلشعر الفارسي ترجمتهما : ]

إذا تساند أخوان واتحد شنيقان ، هان الجيل الصاد في قيضتهما ولان . . . !!

<sup>(</sup>١) فق ورقة ؛ (ب)

<sup>(</sup>۲) شه ص ۱۱۱۸ س ۳

 <sup>(</sup>٣) لعله إشارة إلى الحديث الديوف : • جف القلم على علم الله وجف القلم بما أنت لاق •
 البغارى ضبم ليدن ج : من ٢٥١

\_ والفلب الذي تجرحه أفعال الإخوان ، لا ينفع فيه علاج الأطباء مهماكان ...!!

مثل: لا سايس مثل العقل ، ولا حارس مثل العدل ، ولا سيف مثل الحق ولا قول مثل الصدق (١) .

وقد كتبوا عند ذلك جرياً على مقتضى العقل والكفاية ، كتابا إلى أمير المؤمنين القائم بأمر الله (٢) قالوا فيه : إننا معشر آل سلجوق قوم أطعنا دائماً [١٠٣٠] الحضرة النبوية المقدسة وأحببناها من صميم قلوبنا ، ولقد اجتهدنا دائماً [س١٠٠] في غزو الكفار و إعلان الجهاد ، وداومنا على زيارة الكمبة المقدسة ، وكان لناع مقدم محترم بيننا اسمه إسرائيل بن سلجوق ، قبض عليه يمين الدولة محود ابن سبكتكين بغير جرم أو جناية ، وأرسله إلى قلعة «كالنجر » ببلاد الحند، فبقى في أسره سبع سنوات حتى مات ، واحتجز كذلك في القلاع الأخرى كثيراً من أهلنا وأقاربنا . فلما مات محود وجلس في مكانه ابنه مسعود لم يقم على مصالح الرعية واشتغل باللهو والطرب .

مثل : من آثر اللهو ضاعت رعيته ، ومن آثر الشرب فسدت رويته (٢) .

فلا جرم إذا طلب منا أعيان خراسان ومشاهيرها أن نقوم على حمايتهم ، ولكن مسعوداً وجه إلينا جيشه فوقعت بيننا وبينه معارك تناو بناها بين كر وفر وهزيمة وظفر (1) حتى ابتسم لنا الحظ الحسن فأنحاز إلينا آخر عون لمسعود ومعه جيش جرار وظفر نا بالغلبة بمعونة الله عن وجل بفضل إقبالنا على الحضرة

<sup>(</sup>١) نق ورتة ؛ ب

 <sup>(</sup>۲) کان ذاک فی سنة ۲۲: ۱ ترجمة طبقات ناصری س ۱۳۲) گذاک زن س ۷ --- ۸

<sup>(</sup>٣) ىق ورقة ١٨ ١٠)

<sup>(1)</sup> وقمت بين السلاجقة وبين جند ساود قبل الوقعة الدائقان الوقعتان في سنة ٣٠٠ وقد الهزموا فيهما معا ( البيهني ص ٢١٤ وما بعدها )

النبوية المقدسة المطهرة ، وانكسر مسعود وأصبح ذليلا ، وانكفأ علمه وولى الأدبار تاركاً لنا الدولة والإقبال .

مثل: من أطاع الله مَلَك ، ومن أطاع هواه هَلَك (١)

وشكراً لله على ما أفاء علينا من فتح ونصر ، فنشر نا عدلنا وإنصافنا على العباد وابتعدنا عن طريق الظلم والجور والفساد ، ونحن نرجو أن نكون في هذا الأمر قد نهجنا وفقاً لتعاليم الدين ولأمر أمير المؤمنين » .

مثل: من جعل ملكه خادماً لدينه انقاد له كل سلطان ، ومن جعل دينه خادماً لملكه طمع فيه كل إنسان<sup>(۲)</sup> .

وأرسل السلاجقة هذه الرسالة إلى الخليفة على يد المعتمد [سند] « أبى إسحاق النُفقَّاعى » (٣) وكان وزيرهم فى ذلك الوقت ومدبر أمورهم ومنفذ أوامرهم هو الوزير « أبو القاسم الكوبانى » (١٠) .

وما لبثوا بعد أن أنفذوا هذه الرسالة ، أن قسّموا الولايات وعينوا على كل ناحية واحداً من كبارهم والمقدمين فيهم ، فاتخذ « چغرى بك » وكان أكبر أخوته مدينه « مرو » داراً لملكه واختص بأكثر خراسان ؛ وتنصب « موسى كلان » على ولاية بُست وهرات وسجستان وما يجاور ذلك من النواحى التى يستطيع فتحها ؛ وتنصب « قاورد » وهو أكبر أولاد « چغرى بك » على ولاية الطبسين ونواحى كرمان .

<sup>(</sup>١) فق ورقة ٦ ب

<sup>(</sup>٢) أيضاً ورقة ٧ أ

<sup>(</sup>٣) زن س ۸

<sup>( ؛ )</sup> يَعْرَفُ أَيْضًا بَاسِمِ ﴿ سَالَارِبُورَكَانَ ﴾ إرجع أيضًا إلى تَسَكُ مِن ٣٧ :

ثم جا طغرابك إلى العراق ومعه أخوه من أمه « ابراهيم بن ينال » ( ) و ابن أخيه « يقال » بن جغرى بكداود ( ) و ابن عمه «قتلمش بن إسرائيل » ، وتيسر له استخلاص مدينة « الرى » فأتخذها داراً للملك ثم أرسل إبراهيم ابن ينال إلى مدينة «همدان» والأميرياقوتى إلى أبهر وزنجان ونواحى اذر بيجان ، والأمير قتلمش إلى جرجان ودامغان ( ) .

حكمة: أى ملك أحسن إلى كفاته وأعوانه ، استظهر بملسكه وسلطانه (<sup>1</sup>).
وأما ابن أخيه « ألب أرسلان محمد بن چغرى بك داود » فقد لزم خدمته
و بقى معه ليد بر له المهات والمعضلات مؤثراً رضاه متحرياً فى ذلك ما يراه ،
متمثلا بقول الشاعر<sup>(0)</sup>:

رضاك رضاى الذى أوثر وسرئك سِرِّى فما أظْهِرُ فلما وصلت رسالة السلاجقة إلى دار الخلافة أرسل أمير المؤمنين القائم بأمر الله ، إلى طغرلبك فى مدينة الرى رسولا معه «هبة الله بن محمد المأمون» (٢٦)

 <sup>(</sup>۱) یکنب هذا الاسم فی کتب النواریخ بأشکال مختفة مثل نبال وبنال ونیال وینال ،
 وینسال ، واینال ویری الأستاذ هوتسما أن الاسم الصحیح هو ، اینال ، ( أنظر زن س ۸ )
 ومعناها فی الثرکیة ، رئیس القبیلة ،

<sup>(</sup>۲) فى الحقيقة إن • ياتوتى ، هو ابن أخي طفرلبك ولسكن ابن الأثير ذكر فى أحد المواضع (ج ٩ ص ٤٤٤) أنه ابن أخبه ، وأخوه ( ٩ ص ٤٤٤) أنه ابن أخبه ، وأعجب من ذلك السمو الموجود فى • زبدة النصرة ، حيث يقول فى صفعة ١٣ وأخوه ( ينمى أخو طغرلبك ) هو ياتوتى بن داود ، ومنى ذلك أنه جمله فى نفس الوقت أخاه وابن أخبه

<sup>(</sup>۳) لبیان تقسیم الولایات إرجع إلى زن سر ۸ ، تسکک س ۴۳۷ وترجمة طبقات ناصری سر ۱۳۲ فقیها اختلاف یسیر ، وأما (زت) فتتمق تماما مع زن و تأثول (وکل دالک فی سنة ۳۰۰) (؛) فقی ورقهٔ ۲۱ ــ ا

<sup>(</sup>٥) مطلع قصيدة للمتنبي ( الديوان طبع برنين ص ١١٥)

<sup>(</sup>٦) زن : أبو محمدهة الله بن محمد بن الممسن بن الأمون ، تسكك من ٢٥٠ : القاضى عبد الله الهاشي

وزوده بالرسائل الطيبة ؛ وكان الخليفة يختص هبة الله بودَّة و إخلاصه ، فأمردبأن يتقرب من طغولبك حتى يحضره إلى بغداد لتتشرف دار الخلافة بعضوره ، فإن فرصة الوصال سريعة العبور كومضة الخيال . ولكن هبة الله أقام لدى طغر لبك ثلاث سنوات لأنه كان مشغولا بفتح النواحي والولايات ولم يفرغ لزيارة بغداد . فلما كانت سنة سبع وثلاثين وأربعائة (١) أمر أمير المؤمنين بأن يخطب باسمِ طغرلبك على منابر بغداد (٢). وأن ينقشوا اسمه على السِّكَّة . ولقبوه هكذا « السلطان ركن الدولة أبو طالب طغر لبك محمد بن ميكاثيل يمين أمير المؤمنين».

مثل: مَنْ شَرُفَ ذَاتُهُ كُثُرَ حَسناتُهُ "

وذكروا بعد اسمه اسم الملك الرحيم أبى نصر بن أبى الهيجا وألقابه (٢) . وفى رمضان من تلك السنة (٥) قصد طغر لبك إلى بغداد فأرسل إليه أمير المؤمنين كثيراً من الأموال والهدايا وذهب الملك الرحيم إلى النهروان لاستقباله فأس بالقبض عليه وأرساء مقيداً إلى قلعة طبرك بالري .

مثل : من عفا عما يستوجب العقوبة كان كمن عاقب من [١٠٦٠] يستوجب المثو بة (١٦)

وبهذا استراحت الرعية وأكثروا من الدعاء لطغرلبك .

مثل: من صار لرعيته أبا ، صار لجنده ربا(٧)

<sup>(</sup>١) هذا سهو ويجب أن تـكون سنة أربعين وأربعائة كما تتضح محة ذلك فيما بعد

<sup>(</sup>۲) ارجم إلى ١١ج ٩ ص ١٩٤ ، تكك س ٣٧٪

<sup>(</sup>٣) فَقَ وَرَقَة ٢٢ بِ ( المراجع ) هذا مثل للأسلوب العربي الذي يكتبه الفرس فلايراعون فيه المطابقة بين الفعل والفاعل من حيث التذكير والتأنيث

<sup>(</sup>٤) ١١: أن كالمعار

<sup>(</sup>٥) أى سنة ٤٤٧ كما يستفاد من زن س ١٠ ۽ ١١ ( ج ٩ ص ١٦٨ – ٤١٩)

<sup>(</sup>٦) فق ورقة ٢٠ (١)

<sup>(</sup>٧) أيضًا ورقة ١٨ (١)

ولمّا وصل طغوليك إلى بغداد ذهب أولا إلى باب الحرم والسدة الشريفة وقدم فروض الطاعة والتمظيم ، فلما انصرف عائداً ونزل بباب النوبى أرسل أمير المؤمنين في عقبه الهداياالغالية وكثيراً من الأموال والنعم (١).

[ شعر فارسي في الأصل ، ترجمته (٢) : ]

فلـــًا علم الخليفة بمقدمه (أى مقدم طغر لبك)، أسرع إلى استقباله وخدمته

ورزع في استقباله الأمرال الوفيرة وخلع عليه الخلع الكثيرة

وهيأ لاستقباله الجيشكامل العدة والأهبة

وأرسل الهنايا الملكية الغالية ، تأدبأ وتكر بما إلى خزانته (طغرلبك)

ــ فكان بينها الديباج والحرير والغلمان والجواهر والكنوز

وتعبت أقلام الكتاب لكثرة ماخطوه من أوامر...!!

\_ ووضعوا له فى الحرم كرسياً ( عرشاً )

فجلس عليه ( طغرلبك ) ووقف باقي القوم

وسأله الخليفة عن حاله ، ودعا الله أن يطيل عمره ويجدده

ــ وقال له: إنى دعوتك إلى هذه الضيافة حتى تعلم متدار حبى فلا جمل الله شيئاً بسوءك في هذه الضمافة ...!!

وكانت هذه الاطراف من البقاع الحارة ، والماء والدلف يكثران فيها

اختار بقعة طيبة فيها ، وأنزلوا هناك عتاده ، ونصبوا له هنالك العرش والتاج

ولم يأل الحليفة جهداً في إكرام هدا الفاتح الكبير

ولم يرتكب في حقوق خدمته أي تهاون أو تقصير ١١٠٠٠

ثم ولاه الخليفة حكم العالم وقرر له السلطنة على ممالك العراقين والجبال (قهستان ).

<sup>(</sup>۱) كان ذلك ق سنة ٤٠؛ عندما دخل طفرلبك بنــداد المرة الثانية ولم يكن ذلك ق سنة ٤٤٧ ( ارجم إلى زن س ٢٠ — ١٤، ١١ج ٩ س ٣٥٤ )

<sup>(</sup>۲) من مثنویهٔ خسرو وشیری الشاعر نطای فی الفصل للتعلق بکیفیهٔ وصول خسرو إلی مهبن بانو ( خسته نظامی طبع طهران می ۷۸ )

. حَمَّة : إِذَا وليتَ قُولُ الوَفَى اللَّى الذَى تَحْسَنُ كَفَايِتُه وَغَاوُه ، [٧٧٠] وَتَجْمُسُل رَعَايَتُه وَفَاوُه ، وَيَمْلَمُ بُواطَنَ الأَمُور وَظُواهِرَها ، فَاتْرُكُ الرَعَايَة ، وَاطلَبُ السَّفَاية تَوجِب الولاية ، والسَّفَاية تَوجِب الولاية . فالولاة أركان الملك وحصون الدولة وعيون الدعوة ، بهم تستقيم الأعمال وتجتمع الأموال، ويقوى السلطان وتعمر البلدان ، فإن استقاموا استقامت الأمور ، و إن اضطربوا اضطرب الجُمهُور » (١) .

[ بيت فارسى فى الاصل ترجمته: ] \_ إذا ولــّـيت فول شخصاً يتصف بالوفاء والـكفاية

فلما عاد طغر لبك من بغداد خرج « البساسيرى » على الخليفة في سنة تسع وأربعين وأربعائة (٢) وكان قائد جيشه في بغداد . فأرسل أمير المؤمنين إلى طغرلبك يستدعيه إلى بغداد و يتعجله إليها . وما كاد طغرلبك يتجه إليها حتى هرب «البساسيرى» ومن معه من الجندالثائرين إلى الشام . وفي الطريق تخلف « ابراهيم بن اينال » عن السلطان طغر ابك وقصد إلى همدان طالباً الملك فذهب السلطان في إثره وتعقبه حتى قتله (٢)

مثل: من علامات الدولة قابة الغفلة (١)

ولمــا علم البساسيرى برجوع السلطان عاد إلى بغداد .

مثل: من أشد النوازل دولة الأراذل (٥)

<sup>(</sup>۱) فق ورقة ۱۹ — ب

 <sup>(</sup>۲) كانت عده ألحادثة في سنة ٥٠٠ بناء على ما جاء في زن (س ١٥) و ١١ رج ٩ س ٤٣٩ )

<sup>(</sup>۲) کان ذک فی التاسع من جمادی الآخرة سنة ۱۵۱ ( ارجع إلی ۱ ا ج ۹ س ۴۰۰ و ۲۰ ا

<sup>(</sup>٤) فق ورقة ١٧ --- ١

<sup>(</sup>٥) أبضًا ورقة ٢٣ ب

وا ضم إلى البساسيرى عندذلك «قرواش بن المقلّد» حا كمالموصل (۱) و «ابن مَزْ يَدْ جَدْدَ بَيْس» (۲) و «قريش بن بدران» و حاصر وا الخليفة في حرمه وأسروه [م٨٠] وقتلوا رئيس الرؤساء (۲) وكان وزيراً يمتاز بكال الفضل والنبل والكرم والكفاية شرقتلة . ثم أرسلوا الخليفة إلى عانه وأودعوه لدى شخص عربى اسمه «مهارش» (۱) وظلوا سنة بعد ذلك يخطبون في بغداد باسم المصريين (۵)

مثل: من شر الاختيار مودة الأشرار، ومن خير الاختيار سحبة الأخيار. فاما حدث ذلك اشندت عداوة الناس للبساسيري.

مثل : من طال تعدیه کثر أعادیه <sup>(۱)</sup>

وفر «ايتكين السليانى» شحنة بغداد ، وجاء إلى حلو ان، فوصلته هنالك رسالة من الخليفة طلب إليه فيها أن يبلغها إلى السلطان طغر لبك . وكان قد كتب في هذه الرسالة ما يأتى : « بحق الله أدرك الإسلام فقد ساد العدو اللعين وأخذ ينشر مذهب القرامطة » .

فاها وصلت رسالة الخليفة ورسالة ايتكين إلى السلطان غضب كثيرا وقال إن هذه الحركات دليل على دناءة أصله .

<sup>(</sup>۱) إن ذكر قرواش بن المقلد في هذا المسكان خطأ واضح فأمه توفى في سنة ٤٤٤ أى قبل هذه الحادثة بست سنوات ( ارجع لل أ ا في حوادث سنه ٤٤٤ ) وسائر كتب التاريخ لانذكره في هذه الحادثة .

 <sup>(</sup>۲) لاشك أن المقصود هو نور الدولة دبيس بن على بن مَزْ يَد الأسدى ( ارجع إلى زن
 س ۱۲ و ۱ ا ج ۹ س ۲۰ ٤) وأما ماذكر فانه في الفالب من سهو النساخ

<sup>(</sup>٣) المقصود به أبو القاسم عني بن مسلمة وزير القائم بأمر الله

<sup>(</sup>٤) زن ، ١١ مهارش بن مُجكّل وهو ابن عم قربش بن بدران

<sup>(</sup>٥) المراجع : قرئت الخطبة باسم المنتصر الناصي .

<sup>(</sup>٦) فق ورقة ١٠ ب

مثل: من رضى من نفسه بالإساءة ، شهد على أصله بالدناءة (١٠) .

وأمر السلطان وزيره عميد الملك أبا نصر الكندرى أن يكتب رسالة الى ايتكين يأمره فيها بالمحافظة على الطرق وأن يترقب وصوله فهو حاضر فى إثر هذه الرسالة ، كما أمره أن يبعث برسالته إلى الخليفة حتى تحصل له السكينة والطمأنينة ، واستدعى عميدالملك الصنى أبا العلاء حَسُول (٢) — وهو بقية الكتاب

وقد كان الثمالي والباخرزى مماصرين له ولذا وجدنا من الحبر أن تنقل عنهما ما كتباه عنه .

( فال في تتمة البنيمة الثماني ) وهو الاستاذ أبو العلاء كلد بن على بن الحسن ( سهو صحنه كَلَّوْنَ ) صنى الحضرتين ، أصله من همدان ومنشأه الرى ، وأبوه أبوالقاسم من ضرب به المثل في السكتابة والبلاغة . . . وأبو العلاه البوم من أفراد الدهر في النظم والنثر وطالحا تقلد ديوان المسائل وضرف في الأعمان الجلائل وحين طلمت الزاية المحمودية بالرى أجيل و أبجل وأشرف وصرف في المنظم في معبتها إلى الحضرة بنرنة . ولما ألقت الدولة المسعودية شعاع سعادتها على مقر الملك ومركز المززيد في إكرام أبي العلا، والإنعام عليه وأوجب الرأى أن أثررة الى الرى على ديوان الرسائل بها فخل عليه وسرع أحسن سراح ، ولقينه بنيسابور فانتبست من نوره واغترفت من موره و الآن بالرى في أجل حال وأنهم بال ،

( وجاء في دمية القصر الباخرزي ) :

الوزير الصنى أبو المالاء كلد بن على بن حدوث من علية السكتاب والداخلين على أنواع
 الفضل من كل باب ... لقبته بالرى ق داره بدرب زامهران وأنشدته قصيدتى :

یا حادی المدس رفقاً بالقواریر وقف فلیس بار وقف المیر فاعجب بها و تعب ملی وقف المیر فاعجب بها و تعجب منها ، وقال لولا و هن رکبتی لرقصت علی نسیبه فهذا کلام کله طیب ولیس لدا ، الرکبین طبیب ... و مما دار بینی و بینه أنه کان أنشأ رسالة فی تفضیل الحر علی البرد فناقضته برسالة علی الضد ، فقال لی : ما یفضل جمرد إلا بارد ..!! فقلت : ولا السخة إلا سخین عین ..! فبق کالم بهوت ملجما بالسکوت ، وأنا ألابنه علی خفونه وأوارد، علی کدورته ، مثن علی معالیه بلسات الإنصاف غیر طاعن فیه بسنان الانتصاف لما أنشدنی فی دار السکت بالری سنة ۴٤۳ . . . . الح م .

<sup>(</sup>١) متى ورتمة ١٠

<sup>(</sup>۲) توجد سيرته في تتمة اليتيمة للثمالمي (نسخة باريس رقم ۲۳۰۸ عربي ورقة ۲۳۰ ا) وحمية القصر للباخرزي (نسخة المتحف البريطاني رقم Add ۹۹۹ ورقة ۵ د ب) والوافي بالوافيات للصقدي (نسخة المتحف البريطاني رقم ۵ ۲۹۹ ورقة ۲ ؛ ۱ ب ) وفوات الوفيات لابن شاكر (ج ۲ ص ۲۳۹ )

الفضار، - وأعطاء رسالة ايتكين ، وصور له كيفية الحال وأمره أن يكتب إجابة مختصرة لهذه الرسالة بحيث إذا عرضت على الخليفة وثق من أننا قادمون مع جندنا في إثرها.

مثل: قوه البقين من صحة الدين ، وحسن التقي من أفضل النهي (١).

وأخذ الصنى أبو العلاء الرسالة وكتب على ظهرها الآية التالية « إرْجَعْ إليهِم فَلنَاْ تِيَنَّهُمْ بجنودٍ لا قِبَلَ لهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم منها أذلةً وهم صَاغِرُ ون (٢٠ ». فلما عرض عميد الملك هذا الجواب على السلطان طنرلبك و بين له مدناه ، أعجب السلطان به كشيراً وقال « هذا فأل حسن و بمشيئة الله سيكون الحال على هذا المتوال. ثم أمر للصنى أبى العلاء ببغلة من دوابه الخاصة و بثوب فاخر . مثل : خير الأموال ما استرق حراً ، وخبر الأعمال ما استحق شكراً (٣)

# [ شعر فارسى في الأصل ، ترجمته(١) ]

- إن الوزير بجب أن يكون عاقلا
   وأن يحتمل المسئوليات الجسام ويكون واعيا للمكلام
- فإذا اجتمعت له البلاغة وحسن الحظ ، وازدادت معانيه بحسن تفكيره
  - فإنه یکون لدی الکبراء والامراء سعید الحال
     لانه یستطیع أن یجعل الملك مفتر الثغر هانیء البال

<sup>= (</sup> قام الصفيدى ) : حسول بالحاء المهملة والدين المهملة وبعد الواو لام على وزن فروج ، قال وسمم أبو المعادء من الصاحب بن عباد ومن أحمد بن قارس صاحب الحجمل في اللغة وتوفى سنة خمين واربعائة .

<sup>(</sup>١) فتى ورقة ه (١) .

 <sup>(</sup>۲) سورة النمل آبة ۲۷ ارجع آيضا إلى كك س ۲۵۷ ، رس ، حس في ذكر خلافة .
 القائم بأمر الله .

<sup>(</sup>٣) فق ورقة ١٣ (ب) .

<sup>(</sup>٤) شه س ۱۹۷۱ سطر ۱۹ و ۱۷ .

ثم انجه السلطان إلى العراق ومعه جند الهتزت الأرض لوطأتهم واضطربت الجبال من كثرتهم

مثل: من نصر الحق قهر الخلق (١)

فاماً وصل إلى بغداد ، تدارك الأحداث وقبض على البساسيرى وقتله وعلَّق رأسه على جانب من جوانب بغداد .

مثل: من عدل زادقدره ، ومن ظلم نقص عره (۲) مثل: من زرع العدوان ... حصد الخسران (۲)

وأرجع طغرلبك الخليفة من «عانه» فى ذى الحجة سنة إحدى [س ١٠] وخمسين وأربعائة وأعاده إلى مقر الخلافة ومنزل الإمامة (٤) ولما وصل إلى باب بغداد ترجل السلطان ومشى أمام هودجه فقال له أمير المؤمنين: اركبياركن الدين، وأثنى عليه ثناء جميلا، وتبدل لقبه عند ذلك من ركن الدولة إلى ركن الدين.

مثل: من حسنت سيرته وجبت طاعته ، ومن ساءت سيرته زالت قدرته . وحسنت نية السلطان طغرلبك فنسى لأعدائه أفعالهم السيئة ولم يألُ جهداً فى فعل الخير ، ولم تكد تمضى بضعة أيام حتى استدعى عميد الملك وكلفه برسالة إلى الخليفة فحواها :

« إن مصالح الدين والملك تلزمنى المجيء إلى بغداد فى كل وقت ، ومعى جند كثير وجيش جرار متفرق فى نو احبها ، فأرجو أن تعين لى الأرزاق حتى أستمين بها على النفقات التى ننفقها » . فقال عميد الملك : « ليس من المستعبد أن يفعل

<sup>(</sup>۱) فق ورقة ۱٤ (١) .

<sup>(</sup>٢) فق ورقة ١٤ (١) .

<sup>(</sup>٣) نفس المرجم والورقة .

<sup>(</sup>٤) زن ( س ١٧ ) و ١١ ( ج ٩ س ٥٤٤ -- ٤٤٤ ) يقرران أن تاريخ وصول الحليفة إلى بنداد كان في يوم الاثنين لحُس بقين من ذى القمدة سنة إحدى وخسين وأربعاية ( أى يوم ٥٠ ذى القمدة ) وأما زت فيفول يوم ١١ ذى القمدة .

الخليفة ذلك من تلقاء نفسه ولكمنني سأطيع أمرك وأذهب إليه في هذا الشأن».

حكمة : أنصح الوزراء من يحفظك من المـآثم ، ويبعثك على المـكارم ، ويَبعثك على المـكارم ، وَيَعدُ مَلكَكُ أموالَه ، ويجعل فيك آماله (١) .

ولم يكد عميد الملك يتج إلى سراى الخلافة حتى قابله فى الطريق وزير الخليفة وقال له : « إننى آت برسالة إلى السلطان » ؛ فرجع عميد الملك معه ولم يخبره عما كان فاعله .

# مثل: من كتم سره أحكم أمود (٢)

وسبق عميد الملك إلى السلطان وقال له: « إن وزير الخليفة قادم برسالة ، وفي ظنى أنه جاء ليطلب مالا للخليفة ، فإذا تحدث في هذا الشأن فقل له إنى أحدالله كثيراً فلقد كنت أفكر في هذا الأمر وسأحدث الوزير حتى يدبره .»

مثل: من أمارة الدول إنشاه الحِيَل (٢)

فلمامثل و زير الخليفة أمام السلطان كان مضمون رسالته مثلها توقع الكندرى، فأجاب السلطان بالجواب الذي لقنه الكندرى إياه. و بعد ذلك طلب الكندرى كتاب قانون بغداد وحدد الأموال السلطانية وعين أرزاق الخليفة (١)

#### زواج السلطان، طغرلبك من ابنة الخليفة :

وانتقل السلطان طغرلبك إلى اذربيجان ونزل بمدينة تبريز تاركا عميد الملك في بغداد وقد وكله ليعقد زواجه على سيدة النساء أخت الخليفة (٥)، ولقد تضايق

<sup>(</sup>۱) فق ورقة ۱۸ ب .

<sup>(</sup>۲) فق ورقة ۱۶ ب .

<sup>(</sup>٣) فق ورقة ١٦ ب ٠

<sup>(</sup>٤) هذه الحُـكاية منقولة بنصها وتفصيلها في تَكُ ص ٣٤٨ .

<sup>(</sup>ه) يحمم زن ، زت ، ١١ على أنها ابنة الخليفة وايست أخنه كما جاء هنا .

الخليفة من ذلك كثيراً ولكن عميد الملك مازال يضيق الخناق على عماله ، ويوقف أرزاقهم حتى اضطر الخليفة إلى إجابة مطلبه (١).

مثل: من علامة الإقبال اصطناع الرجال (٢)

ثم أرسل الخليفة قرضى قضاة بغداد مع السيدة إلى تبريز ليعقد زواجها هنالك مثل : من عمل بالرأى غنم ، ومن نظر فى العواقب سلم<sup>(٣)</sup> [ بيت فارسى فى الأصل. ترجمته : ]

كل من تدبر عواقب الأمور قبل فعلها .

سلم وَرَدُهُمْ مِن الْأَشُواكُ ، وسلت خمره من الحمّار . . . ! !

وأذن له فى أن يكون مهرها أر بعائة درهم من الفضة وديناراً واحداً من الذهب وهو مهر سيدة النساء فاطمة الزهراء عليها السلام.

فلما وصل هودج السيدة إلى تبريز ، أقيمت الأفراح ووزعت الصدقات وعقد قاضى قضاة بغداد خطبة النسكاح<sup>(1)</sup>.

آية : « ذلك يومْ مجوعْ لهُ الناسُ وذلكَ يومْ مَشْهُوذْ (°)» .

ثم خرج السلطان من تبريز قاصداً الرى ليتم الزفاف فيها باعتبارها دار ملكه ولكن وعكة بسيطة أصابته عند « قصران بيرونى » بباب الرى [س١١٢] فأمر بالنزول فى قرية «طجرشث» انتجاعاً للهواء المعتدل، لأن الحرارة كانت شديدة فى هذا الوقت ، ولكن الرعاف استولى عليه ولم يفلح دواء فى إمساكه حتى انهدت

<sup>(</sup>١) تفصيل ذلك موجود في زن س ١٩ ــ ٢٢ وكذلك في أاج ١٠ س ١٢ ــ ١٤ .

<sup>ِ (</sup>۲) فق ورقة ۱۹ ب.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع والصلعة .

 <sup>(</sup>٤) کان ذاك في شهر شعبان سنة ٤٥٤ ، انظر تفصیل ذلك في ١١ في حوادث سنة ٤٥٤ ( ج ١٠ س ١٢ - ١٤ ) وكذلك في زن س ١٩ — ٢٢ .

<sup>(</sup>٥) سورة هود آية ١٠٥.

قوته وساءت حالته فمات فى رمضان سنة خمس وخمسين وأر بعا<sup>ا</sup>لة (١) وعادت السيدة ومعها ميرها إلى بغداد (٢)

مثل: « كُلُّل يجرى من عمره إلى غاية تَنْتَهِي إليها مَدَّةُ أَجِلِهِ وَتَنْطُوى عليها عيفةُ عَمَلِهِ، فَزِدْ في حسناتك وانقيص من سيئاتيك قبل أن تَسْتَوْفِيَ مَدَّةَ الأَجِل وتَقْصُر عن الزيادة في السعي والعمل » (٣)

[ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته: ]

بغيع الكائنات قوت في هذا العالم ، وقوت الموت هو بني آدم . . . ! ! [ شعر فارسي في الاصل ، ترجمته (ً ؛ )

\_ وهكذا حال هذه الدنيا الفانية ونعيمها الباطل ،

فعاليها عال . . . وسافلها سافل . . . !!

فعلام تشغل قلبك بدار الأباطيل ،

وعلى فجأة ستطرق أذنك طبول الرحيل . . . ! !

\_ فابْـك على نفسك وأطلُ البكاء والعويل

فلن تجد عرشاً يمد لك إلا مرقد العر الثميل ...!!

\_ وهذه الدنيا لم تدم لأحد إلى أبد الآبدين

سواء أكان من أصحاب التيجان أم من رجال الدين...!!

\_ وإذا لم تهرم روحك فهما تماديت فى الحرص والطلب فلا مكان لك فى النهاية إلا التابوت الضيق...!!

<sup>(</sup>١) انظر أيضارن ص ٢٦ ، ج ١٠ سي ١٠٠

<sup>(</sup>۲) يستنتج من هذا البيان أن طنرلبك مات قبل زفافه إلى السيدة ، ولسكن ذكر صراحة في زن (۲۰) ، ۱۱ (ج ۱۰ س ۱۰ – ۱۱) ، زت (ورقة ۱۱) أن زفافه قد تم في زن (۲۰) ، ۱۱ (ج ۱۰ س ۱۰ – ۱۱) ، زت (ورقة ۱۱) أن زفافه قد تم في منتصف شهر سفر سنة ۵۰؛ وأنه عاش بعد ذلك سبعة شهور ثم مات في يوم الجمعة الثامن من شهر رمضان .

<sup>(</sup>٣) ثق ورقة ه ب

<sup>(</sup>٤) الفاهنامه من ۲۰۸۰ س ۱۹۶۰ سن ۲۰۰۰ وأيضًا من ۱۹۲۲ س ۱۷،۱۱ وأيضًا من د ۹۰ س ۱۲ — ۱۳ وأيضًا من ۱۹۵۱ س ۲۱ .

... ولقد جربت دوران الفلك وسيره

فوجدت أن قليلا من الناس يتجاوزون السبعين من أعمارهم . . . !!

فإذا تجاوزوها فبقية حياتهم شرمقيم

ومن الواجب عليهم أن يبكوا هذا أَلْعيش الذميم ...!!

ــ فلينر الله روحك ، ولينر برهانك

وليجعل العقل حارسا أمام عين بصيرتك وإيمانك . . . !!

8 8 8

وليجعل الله مملكة العراق وخراسان وسائر أقطار الأرض من باب الروم إلى أقصى حدود تركستان والهند وسجستان وسائر أقاليم العالم وجملة رعايا بنيآ دم تحت حكم السلطان الأعظم وفرمانه مطيعة لرجاله وأعوانه ؛ وليجعل أوامره نافذة في أقطار الآفاق ، وعلى الخصوص في مملكة خراسان والعراق ، « فهو السلطان المفظم ، مالك رقاب الأمم ، مولى العرب والعجم ، ساطان السلاطين ، المؤيد بتأييد رب المالمين ، الوائق بنصر الله ، الحاكم بأمر الله ، برهان الإمام، ومعز الأنام ، ظل الله على الرعية ، ونوره الساطع بين البرية ، مطيع الحق ، مُطَاعُ الخلق ، ملاذَ الثقلين ، وارثُ ملك ذى القرنين ، مونى الخافقين ، غياث الدنيا والدين ، كهف الإسلام والمسلمين ، أبو الفتح كيخسرو بن السلطان قلج ارسلان ، أعلى الله كلته ، ونصر جنده وألويته ، وبسط ملكه ودولته (١١) . » وليجمل الله دولة ملكشاه و بركيارق ومحمدٌ ومحمود وطغرل ومسمود نموذجاً لدولته ؛ وليجعلهم حجاباً لساطنته ، ولييسر له في كل لمحة ، وليقرر له في كل لحظة ما استطاعوا أن يحققوه في حياتهم ، ويقرروه ترور أيامهم ، من حيث نفاذ الأمر والقدرة على غزو العالم . وليجمل الله المالم في قبضة اقتدار هذا الملك السميد والساطان المتيد ، أطوع

<sup>(</sup>١) المراجع : العبارة الواردة بين الأقواس وردت أصلاً باللغة العربية بهذا النمل .

من الحجلة في مخالب الصقر ، والثعلب أمام الببر<sup>(١)</sup> .

وليجعل الله نصيب سيفه القاطع وسنانه الثقيل الملامع، أن يفتح في كل يوم إقليما ، وأن يكسر عظيما من ملوك الدنيا وسلاطين هذا الزمان ؛ وليبق الله دولته حتى يوم القيامة ، وليجعل السماء في كل خير وشر تستشير أعتابه ؛ وليجعل النجوم في كل يسير وخطير تطيع أوامره — ما دام العلك الدوار يدور في مداره ، وما دام كل كوكب منير يستمر في تسياره ؛ وليجعل دموع أعدائه وحساده في [س ١١٤] حرة البقر (۲) ، وليجعل وجه خصومه في صفرة الس « زرير » (۲) .

[ بيتان من الدُعر الفارسي في الأصل ترجمتهما : ]

- اجعل عيونهم كالفار بما يحرى فيها من دموع الحسرة ،
   واجعل وجوهم كالفير بما يعلوها من غبار المحنة . . . !!
- \_ واجعل أجسامهم مقوسة كالعود لكثرة ما يصيبهم من أحداث،

واجل نواحهم ثقيلا كنغمة الزير (؛) لكثرة ما ينزل بهم من نوا ثب . . !!

و يار بى . . . . ما دامت الأرض فى مستقرها والزمان فى سَيْرِه والأفلات فى دورتها ، اجعل نصيب هذا السلطان أن ينال كل خير وفلاح يدور بهما الزمان والأفلاك ، وأن ينال القرار والتمكين اللذين تتصف بهما الأرض فى مستقرها ، واجعل المين واليسر اللذين تهيئا للأرض والزمان يقيان على يسار الملك «غياث الدين» ويمينه ، واجعلهما تابعين يطيعان كل أمر يصدره ؛ واجعل الشغل الشاغل

<sup>(</sup>١) المراجع: السكلمه الفارسية المستمملة هنا هي كلة وكراز، ومعناعا الحنزير البرى ولحكننا لم نر من اللياقة التمسك بمناها الحرق.

<sup>(</sup>٢) المراجع : البقم نوع من الحنب يتخذون منه الصبغ الأحر .

 <sup>(</sup>٣) المراجع : « زرير ، نوع من النبت يتغذون منه الصبغ الأصفر .

<sup>(</sup>٤) المراجع : الـ • زير ، هو أغلظ صوت الأوبار الموسيقية .

لكل الناس والغذاء الكامل لكل الأنام من المهد إلى اللحد من أن يديموا الدعاء لهذا الملك الذي هو ظل الله في الأرض.

و إذا كنت منذ أيام الطفولة إلى زمن الكهولة لم أصل إلى أعتابه ولم يقيض الله لى روية جنابه ، ولكنى عاشق مدنف لطرة رايته وصباحة غرته ، ولا شغل لى إلا أن أديم الدعاء له والثناء عليه .

# [ بيت فارسى فى الأصل ترجمته : ]

- لقد أصبح عشق خدمته قرينا لروحی حتی يوم الحشر والقيامة لاننی تغذيت بلبن خدمته ، فاختلط بكيانی منذ البداية

و يارب اجعل حضر ته مكاناً لسجود الملوك ( إظهاراً لخصوعهم له ) واجعل الرهبان ورجال الدين يطيعونه بتقبيل أذياله وتراب أعتابه ... بحق محمد وآله .

# قصيدة المؤلف في مدح

### السلطان كيخسرو بن قلج ارسلان

قال المؤلف هذه القصيدة في مدح السلطان خلد الله ملسكه

[ قصيدة فارسية في الأصل ، ترجمتها كما يلي: (١)

ماأعظم شأنك ... لقد اقترنت الكواكب على سعدك ، ودانت لك الاقاليم السبعة
 وأصبحت الشمس المنيرة أقل عبيدك وأحقر رعاياك . . . ! !

\_ فإذا رفعت الشمس راية رأيك،

فإنها تصير كالذرة في بحر لجي " أخضر . . . ! !

فلا كانى الكفاة (٢) يشبهك من حيث الكفاية ،

ولا حاتم طي يتيسر له جودك ١١٠٠٠

\_ ولم يتحقق في طومار <sup>(٢)</sup> عهد آل سلجوق

ثلث مالك من جاه ، ولم يتقرر لهم ذلك . . . ! !

\_ وأنت الملك السعيد والسلطان العتيد [س ١١٥]

الذي لم تر الأفلاك في سائر الزمان مثيله في السعد والإقبال . . . ! !

\_ وأمرك نافذ أيها المليك . . .

ر ولقد أصبحت السعد الأكبر (١) للفلك الدائر . . . ! !

 <sup>(</sup>١) المراجع : هذه المنظومة من النوع الذي يعرف فنيًّا باسم • التركيب بند ، وهي تتكون من خانات يقمع في كل خانة منها سبعة أبيات ثم يعقبها بيت هو الرباط الذي يربط هذه الحانات .

<sup>(</sup>٢) هُوَ وَزِيرَ آلَ بَوِيهُ كَانِي الْـكَفَاةِ الصَّاحِبِ الْمَاعِيلِ بِن عِبَادٍ .

<sup>(</sup>٣) المراجع : الطومار أو الطامور يمني الصعيفه او السجل .

<sup>(؛)</sup> المراجع : كوك المشترى يعرف عند علماء الفلك باسم السعد الأكبر .

وهذه هى الشمس تناديك أيها المليك فتقول:
 لتبق إلى أبد الآبدين، حتى ييرم المحشر . . . !!
 وأنت الرفيع الفاضل الجواد،
 الذى حصل من الزمان على كل المراد . . . !!

\* \* \*

- وبك تنعم الدنيا . . والحمد لله ، وأنت صاحب القران (١) . . والحمد لله ولقد دعا جبريل لك من فوق السدرة ، فقال : ابق خالداً . . والحمد لله و ولا هم لك إلا أن تجعل العالم ، جميعه فكرحاً مبتهجاً . . والحمد لله وكان فى ظنى أننى سأموت قبل أن أرى الملك ، ولكنى رأيته عيانا . . والحمد لله و وفى أيام السلطان قد ابتهج على السواء ، قلب الشيخ والشاب . . والحمد لله وقد قدر لى ألا أموت حتى أرى عدوك ، معلقاً على المشنقة . . والحمد لله و ولقد أضحى الشخص الذي يكرهك ، طعمة لرغبات أعدائه . . والحمد لله و إن عظمتك وجلالتك لمستمدتان من الفضل و إن رأيك ليقتبس نوره من الشمس والفمر . . !!

상 참 점

ما أعظم شأنك . . . ياملك الدنيا وسلطان الآفاق
 فني يدك وحدك ، مفتاح قفل الأرزاق . . . ! ! ·
 وأنت ، غياث الدين ، السلطان السعيد ،

الذي في يده قسمة الحظوظ . . . !!

ـــ وأنت سيد الدنيا . . . والسلطان صاحب الإقبال وقد عقدت الدرلة ( السعادة ) ميثاقها مع جنابك . . . ! !

وفى دولتك يعيش فى أمن الفغفور والخاقان (٢)
 وينعم فى خصبك أهل طمغاج (٢) والقفقاز . . . 11

<sup>(</sup>۱) المراجع: أى اقترنت السكواكب على إسماده ، وقد أصبح الملك العظيم يشلو إليه بعبارة « صاحب القرات » .

<sup>(</sup>٢) المراجع : الفنفور هو لقب ملوك المصين ، والحاتان هو لقب ملوك الأتراك .

 <sup>(</sup>٣) ألمراجع : طمعاج إقليم من تركستان

ــ ولا يصعب علىك أن تجود في يوم واحد بما يخرجه البحر والمذجم من نعم ١٤٠٠٠ \_ وهاهو غواص جودك يغوص حتى ساقه فيها تخرجه البحار والمناجم من ذهب وجواهر . . . ! ! \_ فيارب . . . ابْتِي الدنيا دائماً في طاعتك واجعل الإقبال طائعا لك في أعدائك العاقــَّين . . . ! ! ـــ إن عبن الزمان لم تر مثلك في مثات الفرون ولم تر والدةً ، ولدت وليداً مثلك . . . ! ! \* \* \* \_ ولتبق دائماً في فرح وسرور ، ولتبق الدنيا مطيعة لأمرك على مر الدعور ١٠٠٠! \_ وليبق الفلك حاملا اطبلة الشمس وواقفاً في حراستك على سقف قصر جاهك . . . ! ! \_ و ليقف أمامك النصر والتأييد والإقبال . خدماً مخلصين . . . يقومون على خداتتك . . . ! ! وإذا للغَـتُ درجات رفعتك المائة من الدرجات فلتكن الماء السابعة هي أولى هذه الدرجات ١٠٠٠!

[1170]

- وإذا بلغت درجات رفعتك المائة من الدرجات فلتكن الساء السابعة هي أولى هذه الدرجات . . . !!
- وليبق السلطان في الأقاليم السبعة ،
على الدوام هو ، غياث الدين ، العادل - وليكن تسبيح الأرواح القدسية على الدرام أن يبتى السلطان نافد الأمر على مَرِّ الآيام . . . !!
- وليكن حاسد الملك وكاره السلطان قرين الغصص ، ترديه الهموم والاحزان . . . !!

وزليبق سلطان العالم حتى نهاية الزمان
 مهيب الطلعة ، مظفر الحظ ، مسعود المكان . . . ! !

# السلطان الأعظم عضد الدولة أبو شجاع ألب ارسلان محد بن داود بن ميكاييل بن سلجوق

فى تاريخ ذى الحجة سنة خمس وخمسين وأربعائة عزل ألب ارسلان عمد بن داود الأمير سليمان بن طغرلبك وكان طفلا<sup>(١)</sup> وجلس على العرش وتقرر له ملك العراق وخراسان .

وكانت مدة ملكه اثنتي عشرة سنة (٢) بعد وفاة عمه طفرلبك – وسنتين قبل ذلك في خراسان بعد وفاة أبيه چغرىبك (٢).

وقد عاش من العمر أر بعة وثلاثين عاماً . وقد ولد فى ليلة الجمعة [س١١٧] الثانى من الحرم سنة إحدى وثلاثين وأربعائة (٤)

<sup>(</sup>۱) سلیمان هذا — هو فی الحقیقة این چنری بك وأخواب ارسلان وهذا واضح من أن كنیة چغری بك هی و أبو سلیمان و ولسكنه ذكر هنا علی أنه این طغرلبك بسبب أن والدته تروجت طغرلبك بعد وفاة أبیه چغری بك ( انظر زن ص ۲۲ و ۱۱ ج ۱۰ س ۱۸ ) وكذلك سبب أن طغرلبك وفقا لقول این الأثیر جعله ولیاً لعهده .

<sup>(</sup>۲) هذا خطأ ظاهر — لأن ألب أرسلان باجاع المؤرخين و قول المؤلف نفسه قتل سنة ۲۰ ؛ وعلى ذلك لاتزيد مدة سلطنته على عصر سنوات (۲۰ ۵ - ۲۰ ؛) وبقول زن و ۱ ا بلغت مدة سلطنته تسم سنوات وبضعة أشهر .

<sup>(</sup>٣) لا يعرف بالضبط تاريخ وفاة چفرى بك ، قول زن سنة ٥٠٠ — وبقول (١١) فى رجب سنة ١٥١ وبتول زن فى صفر سنة ١٥٠٠ . وعلى أبه على امتدت مدة ولايه ألب ارسلان على خراسان أكثر من سنتين ٠

<sup>(</sup>٤) هناك خلاف في هذا بين المؤرخين — فيقول ١١، زن كانت ولادة السلطان ألب ارسلان في سنة ٢٠٤ هـ وبلنت مدة عمره أربعين عاما ، وهذا أيضاً هو قول ابن خلسكان أما سائر الكتب مثل ع — جت — رس -- حس فتتفق على أن تاريخ ولادته هو الثانى من المحرم سنة ٢١، ٠

ابن على بن إسحق ؛ وحجب له الحاجب « بكرك » والحاجب « عبد الرحمن الأغاجي » وكان توقيعه « كينْصُر ؛ الله » .

وكان السلطان ألب ارسلان سلطاناً مهيباً يمتاز بحسن السياسة والكياسة والبقظة والقدرة على التغلب على الأعداء والقضاء على الخصوم. وكان عديم النظير غازياً للأقطار ؟ وكان زينة للمرش فاتحاً للدنيا ، وكان طويل القامة طويل اللحية بحيث كان يعقدها وقت الرماية . ولم يؤثر عنه أنه أخطأ المدف مطلقا وكان يلبس قلنسوة طويلة ويبدو على عرشه في يوم الاستقبال العام شديد المهابة بالغ العظمة . ويقال إن المسافة بين طرف لحيته وطرف قلنسوته بلغت فراعين كاملين (١) . ويقال إن الخوفكان يستولى على قلب كلرسول يتقدم إليه فراعين كاملين (١) . ويقال إن الخوفكان يستولى على قلب كلرسول يتقدم إليه وهو على عرشه ؟ وقد دان له الملك .

مثل: من حسنت مساعيه طابت مراعيه (٢)

[ بيت فارسى فى الأصل، ترجمته : ]

كل من حسنت سيرته في أعماله بين العباد ،

طابت مراعيه للصيد والطراد . . . ! !

وقد أمر ألب ارسلان بعد وفاة عمه طفرلبك بالقبض على وزيره «عميد الملك » فلما تم له ذلك أعطى الوزارة « نظام الملك » وكان فى خدمته قبل توليه السلطنة (٢٠) وأبتى أبا نصر الكندرى سنة فى اعتقاله .

مثل: من أعظم الفجايع إضاعة الصنايع ( عن ) .

<sup>(</sup>١) ارجع أيضاً لل رص ، حس عند ذكر ألب ارسلان .

<sup>(</sup>۲) نق ورنه ۸ ب ،

<sup>(</sup>٣) اظفر شرح ذلك في زن ص ٢١ ، أ أ في حوادث سنة ٥٦ ؛ (ج ١٠ س ٢٠) .

<sup>(</sup>٤) فق ورت ۱٤ (١) ٠

ثم أمر فى سنة ست وخمسين وأربمائة وهو فى مدينة نسا<sup>(١)</sup> بقتل عميد الملك وقد سعى نظام الملك فى ذلك الأمر ورضى به .

مثل: إذا استشرت الجاهل اختار لك الباطل (٢٠) .

ولقد سمعت أنه لما أقبل إليه الجلاد طلب مهلة ثم توضأ وصلى [ ١١٨٠] ركعتين واستحلفه أنه متى أنفذ أمر السلطان فيه فلينقل رسالة منه إلى السلطان وأخرى إلى الوزير نظام الملك وليقل للسلطان: « هذه منة مباركة أسديتهالى، فلقد أعطانى عمك هذه الدنيا لأحكها ، وأعطيتنى أنت الدار الأخرى باستشهادى ؛ وعلى ذلك فقد أحرزت الدنيا والآخرة بخدمتكم » . وليقل للوزير: « لقد ابتدعت بدعة سيئة ، ووضعت قاعدة خبيئة بقتل الوزراء إلى لأرجو أن تُتَبعَ فيك وفي أعقابك هذه السنة التي اتبعتها معى . . . ! ! » (٢) .

\_ هكذا حال الفلك منذ دارت دورته

وَإِحِياناً تَمْتَلِيءَ بِالْكُثْرُهُ، وأُحِياناً تَمْتَلِيء بِالْحَبُّ حَسُوْزَ تُسُهُ<sup>(٥)</sup> ...!!

ــ فأذاكنت عاقلا ... لحذار أن تركن إلى صداقته لك

فإنه متى تهيأت له الفرصة . . . مزَّق جلدك وفتك بك . . . ! !

وإذا رفع الفلك الأعلى كثيراً من الحجب والاستار
 فإنه يمز قأيضاً كثيراً من حجب الاسرار ١١٠٠٠

 <sup>(</sup>١) يقول ١١، زن قتل عميد الملك عمينة مروالروذ - وكان مئتلا هماك سنة قبل مقتله .

<sup>(</sup>٢) نق ورقعة ١٧ (١) .

<sup>(</sup>۳) ارجم إلى ا ا ج ١٠س٠٠ – ٢٢ ، تكك س ٤٣٩ ، زن س ٢٩ ، رس ، حس عند ذكر ألب ارسلان .

<sup>(</sup>٤) فق ورقبة ١١ ( أ ) .

<sup>(</sup>ە) شىلەس ، ۷۱ س ۷۱ ،

فافض دنیاك - بقدر ماتستطیع - فی فرح نام
 واحترس من دورة الزمان ومرور الأیام . . . ۱۱

فإن الزمان يرفع واحداً إلى أعلى الأفلاك

وينجُّسيه من كل عناء وألم ومضض وارتباك ...!!

ثم يهبط به من هنالك إلى أسفل سافلين

وتمتلىء الارض بالفزع والحنوف والعناء والانين . . . ! !

- فإذا بذلك الشخص الذي تربى بابن صدره الرقيق وهو يلقيه مدحورا إلى غيابة جُرب عبيق(١)...١١

بم إذا به يرفع شخصاً آخر من قاع آلجب إلى عرش الملك الفاخر
 ويضع على رأسه تاجأ مرصعاً بالدرر والجواهر (٢)...!!

ــ ولكن نهاية الشخصين جيعاً . . . في جوف الثرى والتراب حيث يرقدان في قبضة القبر ، في كومة ، إلى يوم الحساب . . أ ا (٦)

ثم أغار السلطان ألب ارسلان على سائر أرجاءالعالم فاستولى على إقليم فارس (١٠) وأغار على الـ « شبانكاره » وقتل خلقاً كثيراً منهم (٥٠) .

مثل : « من حسنت سياسته دامت رياسته »

ثم أمر بتعمير البلاد .

حكمة: فضيلة السلطان عمارة البلدان (٦)

ثم سار السلطان لغزو ملك الروم « ارمانوس » وكان قد جاء لغزو الإسلام

<sup>(</sup>۱) شبه . ص ن ۷۱ .

<sup>(</sup>۲) شده . س ۸۰۵ س ۱۲ – ۲۰ .

<sup>(</sup>٣) شبه س ۲۲ تر ۲۲ .

<sup>(</sup>٤) انظر ١١ ي حوادث سنة ٩٥ :

<sup>(</sup>٠) سنه ۱۵۸ ( ترجه طبقات ناصری ) .

<sup>(</sup>٦) فق ورقــة ١٦ ب٠

فى ستمائة ألف فارس من أهل الروم (١) فتلاقى به ألب ارسلان فى « ملاز گرد » (٢) وتمكن بجيش قوامه إثنا عشر ألف رجل أن يتغلب عليه ، ووقع أرمانوس نفسه أسيراً فى يد واحد من أتباعه .

#### [ بيتان من الشعر الفارسي في الأصل ، ترجمتهما : ]

- لقد أعطى الزمان للموت مخلبا قويا ،
- يمزق به قلوب الأسود وعخالب النمرة . . . ! !
- فعلام تحيد برأسك هربا من الزمان
   وسينزع عنها تاجك إذا شامكا أعطاك إياه . . . ! !

مثل: من استكفىٰ الكُفاة كُني العُدَاة (٤)

ومن المصادفات المجيبة أن هذا الغلام عرف ملك الروم أثناء الهزيمة \_ وكان قد رآه قبل ذلك \_ فأمسك به وأحضره إلى السلطان .

<sup>(</sup>۱) شرح ذلك موجود فى زن ص ۳۸ - ٤٤ ، ١١ فى حوادث سنة ٦٣ ؛ (ج ١٠ س ٤٤ - ٢٠ ) ، زت الورقات ٢٧ ب إلى ٣١ ب وجاء فى جت ورسالة الجوينى ، ع أن جيشه كان عبارة عن ثلثمائه ألف ، ويقول زن ، زت كان جيش أرمانوس عبارة عن ثلثمائة ألف رجل .

<sup>(</sup>٢) كذا أيضاً في ١١ ، زن ؛ زن : منازكرد ، يانوت : منازجرد .

<sup>(</sup>٣) زن س ٤٤ ، ١١ ، ج ١٠ س ٥٤ ، زت ورقه ٢٠ (١ ، س).

<sup>(</sup>٤) نق ورتسه ۱۷ (٢).

مثل : من وثق بإحسانك أشفق على سلطانك <sup>(١)</sup>

واستبقى السلطان ملك الروم فى أسره بضعة أيام نم وضع حلقة فى كل أذن من أذنيه (٢٠) وأعطاه بعد ذلك الأمان .

مثل: أُحْسِن نُحِسَنُ إليك، وأَبْقِ 'يُبْقَ عليك"

وقرر ملك الروم أرمانوس بعد ذلك أن يرسل إلى السلطان إس ١٢٠] جزية يومية مقدارها ألف دينار (١)

حَكَمَة : خير المـال ما أخذته في الحلال وصرفته في النوال : وشر المـال ما أخذته من الحرام وصرفته في الآثام (٥)

واتجه السلطان ألب ارسلان فى أواخر عهده إلى ماورا، النهر لحاربة الخان (٢٠) ، وكانتأمه من أسرة الخانية ، فلما عبر نهر جيحون فى سنة خمس وستين وأر بعائة ، كان جماعة من ملازميه قد قبضوا على أو باش جند تمردوا فى قلمة صغيرة على نهر برزم (٢) وأسروا قائدها المسمى بالد « برزى » فأحضروه إلى السلطان وأخذ السلطان يسأله عن سحة الأحوال ولكنه لم يصدقه القول .

<sup>(</sup>١) فق ورقسة ١٦ (١).

<sup>(</sup>٢) المراجع : وضع الحلقة في الأذن دليل على الاستنباد والاسترقان .

<sup>(</sup>١) فق ورقة ١٤ (١)

<sup>(</sup>٤) اظر: زن س ٤٣ -- ٤٤ ، ١١ ج١١ س ٥٠ .

<sup>[</sup> المراجع : يقول أبن الأثير إن فديته بلغت ألف ألف دينار وخسمائة دينار ] .

<sup>. (</sup>١٥) فق ورقعة ٩ (١١) .

<sup>(&</sup>quot;) اسمه شمساللك تشكين بن طفقاج (انظر : زن س ه ؛ ، ا ا في حوادت سنة ه ٦٠)

 <sup>(</sup>۲) كذا ق حت ، تك ، حس وترجة طبقات ناصرى ، أما ن ا فيكتبها نرزم ،
 ويظب على الظن أن برزم هو نفس المسكان الذي يكتبه الإدريسي في نرهسة المثناق ( الترجة الفرنسية ج ٢ س ١٩٤٢ ) ، يوروزم ، ويقول إن بينه وبن الجرجانية مسافة يوم .

#### [ شعر فارسي في الأصل ، ترجمته : ]

\_ كل شخص يكثر من الكذب وباطل الاقوال ، لا يرتفع شأنه لدى الملوك ، ولا يرقى له حال ...!!

فليجتهد المرء في ألا يحدث السلاطين ، بكلام لايقبله العقل واليقين .

فإذا سألك ملك عن شيء . . . فحدثه بما تعرف وأقصر عليه القول .
 ولا تطمع بكثرة المكلام أن تنال الحول والطول . . . ! !(١)

وأمر السلطان بمعاقبة يوسف وقتله ، وأحسّ يوسف باليأس من حياته فاستل خنجراً كان يُخفيه في حذائه وقصد السلطان ليقتله .

مثل: من خاف شرك، أفسد أمرك (٢).

وأسرع الحرس الخاص وحملة السلاح يريدون أن يقبضوا عليه ، وصاح السلطان صيحة عظيمة ، ثم رمى يوسف بالسهم وكان على ثقة بأنه أصابه ولسكن السهم أخطأه واستطاع يوسف أن يصل إليه وأن يضر به بخنجره (٢) مثل : كل إنسان طالبُ أمنية ، ومَطالوبُ مَنِيّة (١)

وكان « سعد الدولة گوهم آيين » شحنة بغداد واقفاً في خدمة السلطان فرى بنفسه على السلطان يريد حمايته فأصابه هو أيضاً جرحولكنه لم يكن مميتاً. وكان يصطف في حضرة السلطان ما يقرب من ألفين من الغلمان ، فهاجوا وماجوا ولم يستطع أحد منهم أن يثبت في مكانه ، ومضى بينهم يوسف البرزمي (٥) شاهراً خنجره في يده ، وكان رئيس الفراشين ، « جامع النيسابورى» (٢) يحمل شاهراً خنجره في يده ، وكان رئيس الفراشين ، « جامع النيسابورى» (٢) يحمل

<sup>(</sup>۱) شبه س ۱۹۷۷ س ۲۷ – ۲۹ .

<sup>(</sup>٢) فق ورتــة ٣ب.

<sup>(</sup>٣) ا ا ج ١٠ س ٤٩ — ٥٠ ، زن س ٤٦ ، تكك س ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٤) فق ورقعة ٦ ب .

 <sup>(</sup>٥) المراجع : يعرف في اغلب الكتب العربية باسم ويوسف الخوارزي . .

<sup>(</sup>٦) زن ، زت ، ابن خلكان يتولون : فراش ارمني .

مطرقة في يده فجاء من ورائه وضر به بها على رأسه فقتله في الحال .

مثل: من ساء عزمه ، وجع إليه سهمه .

[مصراع فارسى في الأصل، ترجمته:]

ــ يرتد سهم السوء إلى راميه

لا يغنى حذر من قدر ؛ وبالعقل والبصر لا يمكن الحذر من القضاء والقدر ؛ والمرء كالشمس حيثًا ذهب لا زمته البلايا والحن ملازمة الظل للشمس ، ولاحقه ما جرى له في سابق التقدير ؛ لا مردَّ لقضائه ، ولا مانم لحكمه و بلائه .

[ بيت فارسى في الأصل ، ترجمته : ]

مل رأيت كيف آرتفعت رأس ألب ارسلان إلى أوج الأفلاك ،

فتعال الآن إلى , مرو ، وانظر جسده تحت أطباق التراب<sup>(١)</sup> . . . ! !

إذا انقضى الأجل انتهت المهلة وحم القدر ؛ و إذا نزل القضاء انطفأ نور النظر وعمى البصر .

[ شعر فارسي في الأصل ، ترجمته : ]

\_ سيموت كل شخص سواء أكان ملكا كبيراً أم صعلوكا حقيراً

لأن كل من يولد ، حق عليه الموت(٢) . . . !!

ـــ فتأمل فى العالم وانظر فى أرجائه ،

وأرنى من لايرتعد من الموت وبلائه<sup>(٢)</sup> . . . !

ـــ وستتفتت تحت التراب ، ولوكنت من حديد

ولوكنت تقياً نقيا، أوكنت شقياً أهرمنيا<sup>(؛)</sup> . . . !!

<sup>(</sup>١) من قصيدة قالها الحسكيم سنائي الغزنوي ، تشتمل على ؛ ٥ بينا .

<sup>(</sup> نسخة المتحف البريطاني رقم ٣٣٠٢ ورقة ٨٦ - ٧٠ )

<sup>[</sup>المراجم : طبع ديوان سنائى في طهران سنة ١٣٢٠ ه . ش وهذه القصيدة موجودة في س ٥٢٥ ] .

<sup>ّ (</sup>۲) شه س ۱۳۵۹ س ۰

<sup>(</sup>۲) شبه س ۱۳۵۷ س ۱۱ ۰

<sup>(</sup>١) على ما ١٩٣٩ س ١١ [ المراجع: أهرمن هو إله الصر عند الزردشين ] .

- \_ ونحن من تراب، ولقد نشأنا من تراب ولقد أسلمنا إليه أمورنا في حسرة وذلة واكتئاب(١)...!! 🌋
  - \_ ونحن جميعاً للموت . . . الديه منا والداب ولابد للبطل المغوار من الموت والذهاب . . . ! !
  - \_ وجميع الامور لها في الدنيا مخرج وباب

سوى الموت ، فليس له مخرج . . . و ليس منه مآب . . . ! !

ويقولون إنه بعد انقضاء مدة . . . حدث في بغداد أن قتل غلامٌ من غلمان الخليفة في عهد السلطان ملكشاه ابن هذا الفراش (أى ابن جامع النيسابورى) فثار « جامع » في طلب القصاص كأنه الأسد الكاسر أو النمر المزمجر ، وأخذ يتميز غيظاً كأنه النمساح الهـائمج أو الأفعوان الغاضب ، واستشرى شره كأنه الضحاك (٢) الجسور قد قصد قتل جمشيد ، أو كأنه بهرام قصد الهيد (٣)، فما زال يجرى وراء الغلام حتى احتمى الغلام بحرم الخليفة ، وتبعه جامع فوقف بباب الحرم وأخذ يصرخ صراخاً عالياً بلغ أجو از الفضاءووصل إلى عنانالسماء ، ولسكن الخليفة لم يسمح له بدخول الحرم . فلما ركب السلطان ملسكشاه أمسك جامع بمنانه وکان ذا جرأة عايه وقال له : « يا مولاى . . . اصنع بقاتل ولدى ما صنعته بقاتل والدك . . . ! ! » .

[ بيت فارسي في الأصل ، ترجمته ]

ــ ما جزاء الإحسان إلا الإحسان ، وما جزاء السوء إلا السوء . . . ! !

<sup>(</sup>۱) شه س ۱۲۱۸ س ۱۲۱۰

<sup>(</sup>٢) المراجم: الضعاك في الأساطير الفارسية يمثل شريراً من أصل غير فارسي يقضي على اللك جثيد ويستولى على ملسكه ومحكم إيران فيعمها شره وطغيانه .

<sup>(</sup>٣) المراجع : بهرام وناهيد كوكبان هما المريخ والزهرة - وبهرام أيضاً إسم ملك ساسانى راج فى ماكم اللهو والطرب وهما من الأمور التى تتصف بها الزهرة (أى ناهيد ، باعتبارها الهة المتعة والأنوثة والجال ) .

قال السلطان: « إنه يقول الحق » . ثم أرسل الأمير الحاجب « قماج » حتى يحضر الغلام منحرم الخليفة ، وكان الخليفة فى ذلك الوقت هو « المقتدى » فأراد أن يحفظ عهده للغلام و يفتديه بعشرة آلاف دينار ولكن ذلك لم يقبل منه ، وأجرى القصاص فى الغلام (١)

مثل: كم من عزيز أناه جهله، وكم من ذليل أعزه عقله <sup>(٢)</sup>...!!

وكان السلطان ألب ارسلان رجلاً شـجاعاً يخشاه الناس ، [س١٢٣] فلم يكد يتم له الأمر حتى استولى على خراسان والعراق وسائر الأطراف ، وقد اختار من أولاده العشرة ابنه « ملكشاه » فجعله ولياً لمهده في زال يحكم هذه المملكة الواسعة حتى ورثها عنه سيد العالم ، ملك بني آدم ، السلطان القاهر ، عظيم الدهر ، غياث الدنيا والدين أبو الفتح كيخسرو بن السلطان قلج ارسلان خلد الله معالم دولته...وهو الذي وضع أسس الدولة وأقام قواعدها بمراقبة أوامر الله و إعلاء أعلام الدين و إحياء مراسم الشرع و إعزاز أثمة الإسلام الذين هم خزنة علوم الدين وحفظة قواعد الشرع . وهذه هي الألطاف الإلهية تلوح على صفحات أَخُواله وتزداد وضوحاً كل يوم ؛ وهذه هي الإمدادات الربانية تتوالى في حقه وتتواصل ؛ وهذه هي رايات دولته مؤيدة منصورة على الداوم بفضل تأييد الله سبحانه وتعالى ونصرته له . و إن أمارات الفضل الإلهي التي تسطع في عهده الهايونى المجيد، و إمدادات الآلاء والنعم الربانية التي تتواتر لإعزاز أوليائه و إذلال أعدائه ، إنمـا هي جميعاً نتيجة لقصره همته على ابتغاء مرضاة الله عز اسمه،ولكونه يعتصم بقوة الملك العلام في كل حركة ومقام ، وفي كل مقصود ومرام ، ولكونه

<sup>(</sup>۱) اظر تك (س ٤٤٤) يقول إن هذه الحادثة وقمت سنة ٤٨١ عندما كان ملكشاه في طريقه إلى الحج إلى مكة .

<sup>(</sup>٢) فق ورقسة ؛ ب .

يستنجح آماله وأمانيه في الدارين بفضل الله العميم وصنعه العظيم ، ويعلم أن الله هو المعطى والمنعم والمكافئ على الحسنات والمجازى للسيئات ، ويعلم أن استبقاء دولته واستدامة نعمته إنما هما تمرة ونتيجة لمواظبته على شكر الله وحده تبارك وتقدس . أدام الله ملكه في تزايد وارتقاء ، ورفع راية دولته إلى أجواز السماء ، وأبقى صف عرشه في بهاء . . . بحق محمد وآله .

وهذه قصيدة قالها مؤلف هذا الكتاب الداعى لهذه الحضرة في وصف هذه الدولة:

#### [ قصيدة فارسية في الأصل ، ترجمتهما : ]

- \_ يامن سلت الدنيا إليك ملكها . . . 11
- يا سلطان الزمان . . . . ويا ملك العالم . . . 11
- ـ ويا من يخضع لأوامر خاتمك ، جميع الناس والملائكة والجن . . . . 11
- ـــ أنت ملك عظيم ، تنحنى أمامك ، فى خضوع قبة ﴿ الفلك الزرقاء . . . ! !
- إنى لأقسم بالله أن و خسرو ، و و جَمَم ،
  - لم يكونا مثل الملك في الفضل (١) . . . ١١
  - ... وأن ألفاظه العذبة لتشتمل ، على ألطاف أنفاس عيسى بن مريم . . . ! !
    - ــ وأن الإحساس بالهيبة عند مدحك
    - قد جعل الطواطي الناطقة بكما. . . ا ا
  - \_ وعند بده الوجودكان وجود السلطان، متدماً على سائر الكاثنات. . . . ! !
    - ــ وأخذ القدر يقول لهذا الملك الكريم :
    - يا مُفَدَّم أهل الدين . . . . تقدم . . . ١١
- \_ وأخذ رأيُك يقول للمقل الكلي ، في مدرسة السماوات . . . تَعَمَلُتُم . . . ! !
  - وأنت كيان العقل وأصل العلم ، وإن كان العقل لم يصبح بحسما . . . ! !

<sup>(</sup>١) المراجع : خسرو وجم ملسكان من ملوك إيران الأقدمين اشتهرا بالرقمة والفضل ، وجم ترخيم لجشيد .

- \_ وبلطف رعايتك . . . لم يبق فى سائر الآفاق أحدُ من رعاياك محروماً من نوالك . . . ! !
- ــ ولو فرضنا أمها الملك الجليل، أن قبة الفاك العالية دارت على خلاف رأيك،
  - \_ فإنها الآن تبحث عن تحقيق رغباتك، وتخضع أمامك في هذا الخيم ...!!
    - \_ ولقد قَمَرُّرتُ الخضوعَ لك،
    - وأصبح هذا هو عزم الفاك الذي يمهم عليه . . . ! !
- ــ ومن الرأى الصائب أن تُحَوُّل عنانَ جوادك الادهم صوب العراق . . . !!
- ــ حتى يكة حل نسل بني آدم ، بالتراب الذي يرتفع من حوافر جوادك . . . ! !
- ــ فقن اختفت شمسُ العراق وكأنها في عاق ، وربما بزول تحسها بمقدمك ١١٠٠٠
- ــ وهذا هو حال أهل العراق في عجزهم ، وقد أصبح أمرهم عسيرا مختلطا . . . ! !
  - ــ وربمـا استطاعوا النجاة من الغصص والآلام
  - وأن يصبحوا بمقدمك في سعادة وهناء . . . ! ا
- ــ فيارب . . بحق نعمة مقدم الناه ، اجعل أهل العراق في هناءة وفرح . . . ١١
  - ــ حتى يستطيعوا أن يعرضوا حاجاتهم ، أمام الكعبة المنظمة . . . . ! !
  - ــ وما دامت د مني ، والموقف والركن ، على طريق الحطيم وزمزم . . . .
    - \_ وما دامت ذبائح الحرم حلالا ، وصيد الحرم على المحرم حراما .
      - \_ فإنى أدعو الله أن يبقيك موفقا إلى أبد الآبدين ما دام المُحَرَّم يأتى في مطلع السنين . . . ! !
- \_ وأبق في الخلد ... يهنأ بك الآصدقاء ، بينها يتلظى أعداؤك في نار جهنم ...!!
  - وليبق كارُ هك أبدآ في عناه ، وليتجرع شربة السم الزعاف . . . . . . . .

# السلطان معز الدنيا والدين

# ماكشاه بن محمد قسيم<sup>(۱)</sup> أمير المؤمنين

كان ملكشاه جميل الصورة ، معتدل القدّ ، مرتفع القامة ، [س ١٢٥] قوى الساعد ، يميل إلى الضخامة ، وكانت لحيته مستديرة ، ووجهه أبيض مشر با بحمرة ، وكانت إحدى عينيه منحرفة قليلاً عن طريق التعود لاعن طريق الحلقة . وكان يجيد استعال الأسلحة جميعها ، كاكان في غاية المهارة في ركوب الخيل واللعب بالسكرة . وكانت ولادته في جمادى الأولى سنة خمس وأر بعين وأر بعائة (٢٥) و باغت مدة عمره ثمانية وثلاثين عاما . ووزيره هو نظام الملك الحسن بن على ابن استحق ، وحاجبه هو الحاجب قماج .

وكان السلطان ملكشاه ملكاً جباراً نافذ السلطة ، سعيد الحظ ، موفق الأيام ، مهيأ الأسباب ، ميسر الأغراض ، مؤيداً بالتأييد الإلهى ، موفقاً بالتوفيق الرباني .

حكة : « إنّ السلطانَ خليفةُ الله في أرضِه ، والحاكمُ في حدودِ دبيه وفرْضِه ، قد خصّه الله بإحسانِه ، وأشركه في سلطانه وبَذَلَه لرعايةٍ خُلْقِه، وَ ندّبَه لنُصْرةِ حَقّه ، فإنْ أطاعَه في أوامرِه ونواهيه ، تَكَلّقَلَ بنصره ، و إنْ عَصاه فيهما

<sup>(</sup>١) زن: يمين ، سياست نامه: أمين ، ن: قسيم .

<sup>(</sup>۲) كذا فى الأصل ولكن صمة الناريخ توجب أن تسكون ولادته سنة سبع وأربسين وأربعين وأربعين المؤلف شمه على إن مدة حياة ملكشاه بلنت ٣٨ سنة وأن وفاته وقعت سنة ٤٤٠ وعلى ذلك وجب أن تسكون ولادته سنة ٤٤٠ أنظر أيضاً ١١(ج ١٠ ص ١٤٣ ، زن ص ٦٨ ) .

وكله إلى نفسه (1) 6 حتى يتردى فى الفساد والمناهى والفسق والملاهى فيدفعه إلى جهنم ، فمن الواجب على السلطان أن يختار العدل حتى يدرك السعادة .

وقد تولى آباء السلطان ملكشاه فتح العالم فلما جاءت نوبته [س ١٢٦] تولى إدارته وتعميره،وغرسوا له شجرة الدولة فجنى قطافها،وأسسوا له عرشالسلطنة فتربع على دسته ، وصار عهده شباباً للدولة ، وربيعاً لأيام الملك ، وطرازاً لأبهى حلة ، فالعالم مسلم له ، ورايته منصورة ، ورعيته هانئة ، وبلاده معمورة .

مثل: إلزم الورع فإنه يؤيد الملك ، واحذر الطمع فإنه يولد الملك (٢).

وكان ملكشاه ورعاً تقيًّا بعيداً عن الحرص والطَّمع ، لعب فترة في ميدان المالم فانقادت له كرة المراد ، وأجرى جواد التوفيق في ساحته فلم يتجه به إلى ناحية أو أمر إلا وذلَّ وانقاد .

مثل : فضل السادة بحسن العادة ، وفضل الرياسة بحسن السياسة <sup>(T)</sup>

جاء ملكشاه بعد موت أبيه من خراسان إلى العراق ، وطمع عمه «قاورد» في الملك فتحرك بجيش جرار من كرمان قاصداً العراق أيضاً ، ظاناً أن سائر البلاد قد سلمت إليه ، وتلاقى الجيشان على باب الكرج فدامت المعركة بينهما ثلاثة أيام بلياليها ، ثم انتهى الأمر بهزيمة «قاورد» (1).

يقولون إن مبارزاً من جيش قاورد تقدم إلى صفوف عسكر ملكشاه طلباً للمبارزة ، فانبرى له فارس ونازله وضر به بسيفه ضر بة أطاحت بنصفه الأعلى

<sup>(</sup>١) نن ورنسة ١٥ (١) .

<sup>(</sup>۲) نق ورتسة ۱٤ ب.

<sup>(</sup>٣) نق ورقعة ١٩ (١).

<sup>(</sup>٤) انظر تفصیل ذلك ایضاً فی زن می ٤٨ ، ١١ فی حوادث سنة ٦٥ (ج ٠ ١ س ٥٣) ، تــك س ٤٤٣ ، زت ورقة ٣٣ ب -- ٣٤ ( 1 ) وتاریخ سلاحِقه کرمان لمحمد بن إبراهيم طبع ليدن س ١٣ .

عن جسده ، فلما عاد جواده حاملا كفله وفخذيه ورأى قاورد ذلك قال : لم يعد لنا هنا مكان للثبات والوقوف ، ووتى الأدبار منهزماً ، ثم وقع فى النهاية أسيراً ، ووقعت خزانته وخزائن أسلحته وآلاته وعدده ومتاعه وكراعه فى أيدى عسكر ملكشاه ، وكانت من الكثرة بحيث لا تدخل فى حدّ أو عدّ ولا يحتويها فَهُمْ أُو وَهُم .

#### [ شعر فارسي فيالأصل ، ترجمته : ]

اعلم أن الشخص الذي يجمع الكنوز في هذه الدار الفانية ،
 إنما هو في عناء دائم وتعب ناصب (١) . . . ! ! .

نتمتع بالمأكل، والملبس، وملاعب الحب والشباب
 وتأمل ذلك جبدا . . . فعلمه مدور الفلك الدائر . . . ! !

واجتهد وكن كريما وبالغ فى الكرم والجود
 ولا تبق شيئا من المأكل إلى الغداة . . . ! !

فكثيراً ما يشتى واحد من الناس ... وينعم آخر بأكل ما جمع
 ومع ذلك فإن أحدا لا يهتم بالمنح والعطاء (٢) . . . ! !

- ولقد عَـشـيسَت عيناك وزاغ بصرهما في هذه الدنيا الفانية جرياً وراء التاج والسلطان والكنز والمــال . . . ! !

والدنيا بيشرمتها لا تساوى جرعة من الماء البارد.

فلماذا تتعب قلبك بأسبابها . . . ؟ !

ـــ ولا مكان للعقل مع دررة الفلك الدائر

وأحكامه في اللطف والقهر غير ظاهرة (٢) ... !!

ويا صاحب الرأى الصائب . . . إذا كانت الدنيا كنزا
 فرتشبها ونظسمها . . . ولكن حذار أن تشغل قلبك بالغداة ... !!

<sup>(</sup>۱) شده س ۲۰۹۳ س ۲۱ ،

<sup>(</sup>۲) شسه س ۲۰۹۶ س ۱۹ ه

<sup>(</sup>٣) شه س ۲۰۸٦ س ۲ .

وافتح أبواب مآكلك على مصاريعها ، وأفرغ ما فيها .
 فإذا طال بقاؤك ، فإن الله كما أعطاكها يعطيك غيرها...!!

ولما عاد ملكشاه من هذه المعارك و بلغ باب همدان تطاول جنده وتدللوا قائلين : « إنا قد ظفرنا بهذا الفتح والنصر وهزمنا جيشاً جراراً فنريد زيادة أرزاقنا » وقالوا للوزير كلاماً مثلهذا يستفاد منه أنه إذا لم يَزْدَدْ رزقهم و إقطاعهم فإنهم يدعون بالسعادة لـ وقاورد» (١) . فقال لهم نظام الملك : « إنني سأحدث الساطان بذلك هذا المساء وسأحقق لكم مقصودكم ».

ثم أمر فى نفس الليلة فجرعوا « قاورد » شراباً ساماً ، وسَمَلوا أعين ولديه الاثنين (٢) فلما كانت الغداة عاد الجند إلى المطالبة بزيادة أرزاقهم فقال لهم نظام الملك : « لم يكن من اللائق ليلة الأمس أن أحدث السلطان بشىء من هذا لأنه كان حزيناً على عمه ، وقد ضاق عمه ذرعاً بمحبسه وأحس بالضجر والسأم فامتص السم من خاتمه وأسلم الروح . » فلما سمع الجند ذلك هدأوا وسكتوا ولم ينبسوا ببنت شفة ، ولم يعد أحد منهم يتحدث عن زيادة الأرزاق .

حكمة: « اعتمد فى أعمالك على أهل المروءة ، وفى قتالك على أهل الحمية ، لأن المروءة تمنع من الخيانة والغدر ، والحمية تمنع من الهزيمة والفر" ، [س ١٢٨] و إياك ومباشرة الحرب بنفسك ، فإنك لا تخلو من مُلْك تخاور به أو هُلْك تُبادر به (٣) ».

<sup>(</sup>١) تسك س ٤٤٣ ، رمن ، حس مند ذكر ملسكشاه .

<sup>(</sup>٣) فق ورقمة ٢١ ( [ ) .

وفى سنة إحدى وسبعين وأر بعائة قاد ملكشاه جيشه إلى خراسان وطاف بأطراف ممالكه متفرجاً ، واختار فوجاً من الجند المدر بين على القتال وحاصر سمرقند ونصب عليها العرَّ ادات والجانيق حتى استولى عليها ، وأحضر الجند إليه خان سمرقند (1) مترجلا فقبل الأرض بين يديه ، وأخذه ملكشاه أسيراً إلى إصفهان مكرماً مشرفاً .

[ شعر فارسي في الأصل ، ترجمته : ]

حذار أن تطمع فى الدنيا فتؤذى الجواد الكريم
 واحترس من ذلك حتى تسلم من الألم المفيم ...!!
 فالدنيا خيال زائل إذا لم تحسن فيها الاعمال

وهي غير جديره بأن تسلم إلها زمام القلب والآمال (٢)...!!

والفاك الأعلى لا يدور على و تيرة واحدة
 فأحمانا بجلب السرور ، وأحمانا بجلب الشر والتعاسة (٦)

ـــ وأحياناً يرفع الهامة إلى النسمس العالية

وأحياناً يهبط بالمرء من أوج الشمس إلى الحضيض ١١٠٠٠

ولما عبر جيش السلطان نهر جيحون ، كتب نظام الملك بأن تدفع أجرة الملاّحين من أموال انطاكية ، فلما ركب السلطان شكا إليه الملاحون أمرهم وقالوا: « إنا قوم فقراء ، نحصل على معيشتنا من هذا النهر ، وإذا ذهب شاب منا إلى انطاكية فإنه يعود شيخاً ...! » فقال السلطان لنظام الملك : يا أبتى ما هذه الحكاية ... أليس لنا في هذه الولاية مَعين بحيث نضطر إلى تحويل

<sup>(</sup>۱) المراجع : المقصود به أحمد خان بن خضر خان أخو شمس الملك الذي كان قبله وهو أبن أخي تركان خاتون زوجة السلطان ملسكشاه وكان صيبا ظالما قبيح السيرة ( انظر حوادث سنة ( ٤٨٢ تاريخ ابن الأثير ) .

<sup>(</sup>۲) شه س ۸۳۲ س ۲۲ .

<sup>(</sup>٣) شه س ٤٤٦ س ٨ .

هؤلاء القوم إلى أنطاكية ...؟ « قال الوزير : « مولاي .... لاحاجة لأن يذهب هؤلاء القوم إلى أي مكان من الأماكن ، فإن أتباعنا يشترون البراءات التي أعطيت لهم بالذهب يدفعونه إليهم نقداً ، ولقد أمرت لهم بذلك إظهاراً لعظمة ملكك و بسطة سلطانك حتى يعلم الناس مقدار اتساع مملكتك [س ١٢٩] ونفاذ حكك (١) من !!

و يكتب نقلة التاريخ في هذه المناسبة فيقولون : يا أسفا على تلك الأيام التي كان الوزراء فيها يمتازون بالفضل والعـلم والعقل والقدرة : فإن الوزارة في هذا الوقت في أيدى الغلمان ، يروج فيها سوقُ من كان سَبَّاقًا إلى جمع الأموال وشر الأعمال ... 11

حَكَمَة : «اعلمُأن الأيدى بأصابعها ، والماوك بصنايعها ، وأن وزير الملك عينُه ، وأمينَه أذنه ، وكاتبَه نُطْقُه ، وحاجبَه خُلقُه ، ورسولَه عَقلُه ، ونديمَه مِثْلُه (٢٠) . وقد سار السلطان ملكشاه أثناء ملكه مرتين من «أنطاكيه» إلى « أوز كند » وكانت الأخيرة منهما في سنة إحدى وعمانين وأربعائة . وفيها ذهب السلطان إلى أنطاكية ثم إلى اللاذقية على شاطىء البحر وهنالك استقت جياده من مائه ، وطلب السلطان سجادة وصلَّى ركعتين شكراً لله على أن ملكه قد امتد من أقصى المشرق إلى شواطىء بحر المغرب الم

مثل: شكر الصنايع من أقوى الذرايع(ن)

والطرق كثيرة لشكر نعمة الله...ولكن خيرها هو رعاية الحقوق ، فإن أساس الدولة يتمهد بها ، وساحة الملك تتسع بو اسطتها ، وأسباب السلطة تستقر عليها ،

<sup>(</sup>١) اظر أيضًا نسك من ٤٤٤ ، رمن ، حس وابن خلسكان عند ذكر ملسكشاه .

<sup>(</sup>٢) فق ورقة ١٩ ب.

<sup>(</sup>٢) الرَّاجُعُ : أَى البَّعْرِ الأَبِينِ النَّوسِطُ . (٤) فق ورثة ١٣ ب .

وأرباب الحمكم يرتفعون بفضلها . ولقد أقطع السلطان ملكشاه خواص أتباعه الإقطاعات من أقصى ولايات الشام إلى ساحل الحيط ، فأعطى مدينة «حاب » لقسيم الدولة «آقسنقر » وأعطى «الرها » لعاد الدولة بوران ، وأعطى «الموصل لـ « جكرمش » ، ثم عاد من هنالك إلى سمر قند .

مثل: مَنْ أَنْعَمَ قَضَى حَقَّ السيادة، ومَنْ شَكَرَ استحقَّ الزيادة (١٠٠ [١٣٠] فلما تم له الاستيلاء عليها وأسر سليان خَانَها (أى ملك سمر قند (٢٠) ذهب إلى « أوز كند » وأنفذ الولاة وأصحاب الإقطاع إلى حدود « الخطا » و « الختن » ونصب كل واحد منهم على مدينة من المدن ، واقتلع من هذه الديار العادات المبتدعة والرسوم المستحدثة ، والقوانين الجائرة .

[ شعر فارسى في الأصل ، ترجمته : ]

\_ إذا كان الملك عادلاً كريماً طيب الاعمال،

امتلات الدنيا بالخير والجمال ١١٠٠٠٠

فإن المطاعم تحرم كالسم الزعاف (٢) ١١٠٠١

ــ فاعدل مع كل الناس في كل الأمور

واذكر فضل الله وآلاءه على العباد. . . ! !

\_ وعَجَّلَ وَتَنَعَّمُ وَابَحْتُ عَنَ طَلَابٍ قَلْبُكُ فَإِذَا ظَفَرَتَ بِذَلِكَ ، فَأَعْمَلَ لَحْسَنَ الذَكر (١)

ـــوكيف يكون وجود المرء من عند الله ، وكيف يكون وجود المرء من بين الناس (°)...!!

<sup>(</sup>۱) فق ورقة ۱۳ <sup>ب</sup> .

<sup>(</sup>۲) كذا فى تىك ، رس ، حس وأما اا فيقول إن اسمه هو أحمد خان ( انظر ج ١٠ ١١٣ — ١١٤ ) ومن الجائز أن اسمه كان « أحمد بن سليمان خان » .

<sup>(</sup>۲) شه س ۱۹۱۹ س ۱۹ — ۲۰ **.** 

<sup>(</sup>٤) شه س ٩٩٦ س ٤ ،

<sup>(</sup>ه) شه س ۸۰۹ س ۲ ه

- ولیس هناك ما هو أعجب من شخص بجری وراء المطامع
   فیجعل قلبه دائماً رهین الآلام والمواجع (۱) . . . !!
  - فتأمل ، ماذا قال التاج للرأس التي علاها . . . ؟
     قال : ليكن العقل قريناً للمخ الذي ركب فيك . . . ! !
- \_ وإذا أردت أن يبقى تاجك في مكانه ، فاحتفظى برجحان رأيك والزانه ... !!
- وحذار أن تصنعي السوء ، فأنت تعلين أن السوء، يرتد إلى صانعه فى النهاية ... !!
  - \_ وعمل السوء يجلب السوء اصاحبه
  - فلا تبحث يا ولدى عن .فتاح أقفال السوء ٢٠)
  - \_ ولا يجب أن يبتى من بعدك ، سوءُ شهرتك وكذلك لا بجب أن تسوء عاقبتك أمام الله (٢) . . . ! !
    - وكل شخص يمتاز بالعقل والذكاء
    - يعلم أن الخير والشر سيمضيان على السواء ...!!
    - وإننا جميعا إلى ذهاب، وأن الدنيا إلى فناء
       فعلام كل هذا التعب والنصب والعناء . . . !! (³)
    - \_ وها نحن نرفع العصى فى أيدينا ، نجاهد بها الأعداء ويرهقنا الأعداء ، ثم نمضى بعد ذلك إلى الفناء ...!!
    - فإذهب وعد الملوك من وهوشنگ، إلى وكاوس»
       الذين تولوا العرش وتقلدرا التاج واشتهروا بالعظمة

وكان الجند الذين يلازمون ركاب السلطان ملكشاه ، ممن أثبتت أسماؤهم في

الجرائد الديوانية ، يبلغون ستة وأربين ألف فارس ، وزعت إقطاعاتهم [م ١٠١]

<sup>(</sup>۱) شه س ۸۹۰ س ۱۷ ۰

<sup>(</sup>۲) شه س ۹۹۳ س ۲ ، ۷ ، ۱۱ ، ۱۲ ،

<sup>(</sup>۳) شه ص ۱۰۰۱ س ۲۰

<sup>(</sup>غ) شه ص ۱۰۱۵ س ۱۲ – ۱۳ ،

على سائر بلاد المملكة ، حتى إذا نزلوا بأية ناحية منها كانت نفقاتهم وعلوفة دوابهم معدة مهيأة (١). و بلغ عدل السلطان وحسن سياسته حدا كبيراً ، حتى لقد قيل إنه لم يوجد على عهده شخص له ظلامة ، فإذا فرض وجاء متظلم لم يكن له من دونه حجاب بل كان يحدث السلطان مشافهة و يطلب منه إنصافه (٢)

مثل : من شرفت همته عظمت قيمته .

ومن خيرات السلطان ملكشاه أحواض الماء التى بناها على طريق الحجاز (٢) ، وهو الذى رفع المكوس ورسوم الخفارة عن طريق الحاج (٤) وأقطع الحرمين نظير ذلك الإقطاعات والأموال ، وكانوا يأخذون قبل ذلك من كلحاج سبعة دنانير ذهبية . وأنعم كذلك على عرب البادية وعلى مجاورى الكعبة المعظمة بالإنعامات الطائلة وما زال بعض هذه الرسوم باقياً حتى الآن .

حكمة: «ا ِجْمَلُ لدينك من دنياك نصيباً ، وكن فى نفسك على نفسك رقيبا ، وَصَيِّرُ لَـكُلُ جَارِحة من جوارحك زماماً من العقب لل والنهى ولجاماً من الورع والنقى (٥٠) .»

وکان السلطان یحب الصید دون سائر أنواع الملاهی ، ولقد رأیت کتاب صیده (شکارنامه) سکتو بآبخط «أبی طاهم الخاتونی» (۲۰ وقد روی فیه أن السلطان

<sup>(</sup>۱) تــك س ٤٤٩ ، وانظر أيضاً القصلين ٢٢ ، ٢٣ في «سياست نامه، تأليف نظام االمك.

<sup>(</sup>٢) أظر أيضاً الج ١٠ س ١٤٣ – ١٤٠٠ .

<sup>(</sup>٣) الج ١٠ س ١٤١ ، زن س ٦٩ .

<sup>(</sup>٤) اا في ذيل حوادث سنة ٨١٤ .

<sup>(</sup>٥) ىق ورقة ١١٣.

<sup>(</sup>٦) هو مونق الدولة أبو طاهر الغاتونى وكان يشتغل مستوفيا ( أي يتولى الماليات ). الله هو حاتون ، زوجة السلطان عمد بن ملسكشاء ومن أجل ذلك سمى بالماتونى وهو من أهل « ساوه ، ( انظر مقدمات لباب الألباب التي كتبها ميرزا عمد قزوينى ج ١ ص.و — ز).

استطاع فى يوم واحد أن يصيد سبعين غزالاً ، وكان من عادته أن يتصدق على الفقراء والدراويش بدينار مغربى لقاء كل صيد يصيده . و بنى الأبراج من حوافر الغزلان وحمر الوحش فى كل مصيد من مصايد العراق وخراسان ، وترك آثاراً مختلفة فى ولاية ما وراء النهر وفى بادية العراق وفى مرج خوزستان وولاية أصفهان وفى كل مكان كثر به الصيد .

وقد اختار أصفهان من سائر بلادمملكته لتكون عاصمة لملكه [س ١٣٧] ومقراً لعرشه ، و بنى داخلها وخارجها كثيراً من العارات والجواسق والحدائق مثل « باغ كاران » و « بيت الماء » (١) و « باغ أحمد سياه » و « باغ دشت كور » وغير ذلك . وهو الذي بنى قلعة المدينة وقلعة « دز كوه » (٢) وكانت خزانته فيها .

وكان الوزير نظام الملك شديد الاحترام والتمكين والنفوذ في مملكة السلطان ملكشاه وكان له اثنا عشر ولداً ، نَصَّبَ كل واحد منهم على عمل أو ولاية .

حكمة: « إن عمال الولاة بمنزلة سلاحِيم فى الفتال ، وسهامِهم فى النضال ، وَمَا يَدْ مُولَى الْمُلْكَ بلا كُفاة ، كان كمن لقى الحرب بلا حُماة ، ومما يديم لك نصحهم وولاءهم ، و يحفظ عليك ودهم ووفاءهم ، قلة الطمع فيهم ، وحسن المقابلة لمساعيهم . واعلم أنك إنْ طمعت منهم فى ذرة ، طمعوا منك فى بدرة ، وإنْ ارتجعت من رزقهم ديناراً ، اقتطعوا من مالك قنطاراً ، ثم أساءوا

<sup>(</sup>١) جت ، ع : بيت المال وكلة باغ بمنى حديقة .

<sup>(</sup>۲) يمنى قلمة مشاهدز، ويقول القزوينى فى كتابه آثار البلاد: بناها ــ يعنى قلمة شاهدز ــ السلطان ملكشاه سنة خميانة ، وهذا خطأ ظاهر لأن السلطان ملكشاه مات فى سنة ١٨٥ وربحا أخطأ المؤرخون فى ذلك يسبب أنهم ذكروا هذه القلمة فى حوادث سنة ١٠٠ عندما استطاع السلطان محد بن ملكشاه أن يستخلصها من يد أحد بن عبد الملك بن عطاش (انظر التطراح ١٠ من ٢٩٩).

القول فيك ، وأنكروا بيض صنايعك وأياديك . وإذا اصطنعت فاصطنع من يرجع إلى أصل وأبوة وعقل ومروة ، فإن الأصل والأبوة يمنعانه من الغدر والخيانة ، والعقل والمروة يبعثانه على الوفاء والأمانة ، وإنَّ كلَّ فرع يرجع إلى أصله ، وكل شيء يعود إلى طبعه ، ثم يُسْتَدَلُ بالصنيعة على قدر المصطنع ، ويحكم بالزراعة على عقل المزدرع ، لأن الحر لل لا يصطنع إلا حراً وفياً ، والعاقل لا يزرع إلا زرعاً ذكياً والعاقل الميزرع إلا زرعاً ذكياً والعاقل الميزرع إلا زرعاً ذكياً والعاقل الميزرع المنافق المن

وكانت هذه الصفات جميعها موجودة في « نظام الملك » وأولاده [س ١٣٣] فلا غرو إذا خصه السلطان بتقريبه والعناية به .

وكانت « تركان خاتون » بنت « طمغاج خان » (۲) زوجة لاسلطان وكانت شديدة التأثير فيه والاستيلاء عليه، وكان لها وزير هو «تاج الملك أبو الغنايم الفارسي» (۲) يمتاز بحسن المنظر والحجر، والكفاية والدراية، والفضل والحمة ، وكان يتولى أيضاً شئون الملابس السلطانية فشاءت تركان خاتون أن ترفعه في وجه نظام الملك .

# [ بيت فارسى فى الاصل، ترجمته: ]

من حفر بثرا في طريق أخيه، وقع هو في البئر وتردى فيه. . . ! !

فما زالت تحث السلطان أن يعطيه الوزارة ، وتقبح له صورة نظام الملك وتتتبع زلاته وعثراته حتى تغير السلطان عليه لكثرة ما سمع من مساوئه .

<sup>(</sup>١) فق ورقة ٣٠ (١) .

<sup>(</sup>٢) المقصود به هو أبو المظفر عماد الدولة إبراهيم طفقاج خان بن تصر وهو أحسد ملوك الخافية فيا وراء النهر ، ولى السلطنة ما يين ٤٤٠ -- ٤٥ ( اظلر : الدول الإسلامية ، وضع لين بول ) .

<sup>(</sup>٣) اسمه المرزبان بن خسرو فيروز ( زن س ٦١ ) .

# [ شعر فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

کل من یساك طریق السوه ، یكون عدوا لنفسه ولسیرته ...!! [۱۳۱]
 والشخص الذی یمزق حجاب أخیه ، یری أیضا أن نقاب أخته قد تمزق...!!
 وإذا لم یتأمل المره معایبه ، خاف فعل الآخرین وخشی صنعهم ...!!

وسبب العداء بين تركان خاتون ونظام الملك يرجع إلى أن السلطان ملكشاه كان له ولد من تركان خاتون اسمه مجمود ، شاءت أمه أن تجعل السلطان ينصبه وليًا لمهده ولكنه كان صغير السن جداً (١) وكان أكبر أولاد السلطان هو « بركيارق » المرزوق له من « زبيدة خاتون » بنت الأمير « ياقوتى » وأخت الأمير إسماعيل ، وكان نظام الملك عيل إليه ويحثُّ السلطان على أن يفوض إليه ولاية المهد (٢) . وكان السلطان أيضاً يرى بركيارق أليق لهذا الأمر.

مثل: من أحسن الاختيار الإحسان إلى الأخيار، ومن عادة الأبرار اختيار الأخيار.
فلما امتلاً سمع السلطان بأنباء عثرات نظام الملك أرسل إليه رسولا،
زوده برسالة فحواها: « هل أنت شريكي في الملك حتى تتصرف وفق ما تريد
دون مشورتي ، وتنصّب أولادك على الولايات وتقطعهم الإقطاعات وفق ما تشتهي . . . ؟! سترى أنني سآمر بخلع العامة عن رأسك . . . » (٦) فثار نظام الملك قائلا: « إن الذي وضع الناج على رأسك هو الذي وضع العامة على رأسي . . . وكلاها مرتبطان ولاينفصلان » ونقل الحاضرون هذا الكلام وزادوا فيه فزاد غضب السلطان على نظام الملك واستبدله بتاج الملك .

<sup>(</sup>۱) زنس ۸۲ ، الج ۱۰ س ۱۱۵ ،

 <sup>(</sup>۲) زن س ۸۲ - ۸۳ ، اج ۱۰ س ۱۱۳ ، کانت ولادة برکیارق سنة ۱۷۶
 وأما ولادة عجود فکانت فی سنة ۴۸۰ .

<sup>(</sup>٣) المراجم ، كناية عن عزله من منصبه في الوزارة .

 <sup>(</sup>٤) اظلر : زن س ٦٣ ، ١١ ق حوادث سنة ٤٨٥ (ج ١٠٠٠ س ١٣٨ - ١٣٩) .

### [ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

\_ يحق للشبان الذين يمتازون بالعلم والتدبير أن يجلسوا في مكان الشيخ الكبير ...!!

وحدت في هذه الأثناء أن قامت الفتن في سائر البلاد من إصفهان إلى بغداد .

# [ شعر فارسى في الأصل ، ترجمته . ]

ــ حذار أن تتدلل كثيرا على السلطان، ولوكنت من أقدم أتباعه وخدامه...!! ــ واعلم أنه مهما طالتخدمتك له، فإنه ليس في حاجة إليك...!! [ص١٣٥]

\_ وإذا عضب عليك في أمر من الامور

فاطلب المعذرة ولا تنيس بينت شفة ....!!

ب وحتى إذا لم تعرف حقيقة جريرتك

احمل قلبك عاريا وقدمه للملك (١) ....!!

وحذار أن تتحدث بالسوء في حضور الملك عن أحد من رجاله
 فإنك تكون في رأيه قليل الأدب والحياء ١٠٠٠! (٢)

فلما وصل الجيش إلى نهاوند أغرى « تاج الملك » الملاحدة المخاذيل (أى الإسماعيلية من أتباع حسن الصباح) فضر بوا نظام الملك بالخنجر وقتلوه ولم يكن من عداهم من سائر المسلمين ليقدموا على قتله . وكان نظام الملك عند مقتله شيخاً مسناً قد جاوز الثمانين من عمره (٣) .

وكأتما كانحديثه الذي قاله كاشفا لمصير السلطان ، فإنه لم يكد يبلغ بغداد

<sup>(</sup>۱) شه س ۱۹۷۸ س ٤ ، ه ، ۷ ، ۸ .

<sup>(</sup>۲) شه س ۱۹۷۷ س ۲۹ ۰

<sup>(</sup>٣) هذا خطأ واضح لأن المؤرخين مجمون على أن ولادة نظام الملك كانت فى سنة ٤٠٨ وأن وفاته كانت فى سنة ٤٠٨ وعلى ذلك لا يمسكن أن يريد عمره على ٧٧ عاما ويجب أن نبدل كلة • ثمانين • بكلمة • سبمين • .

ويقيم بها ثمانيةعشر يوماً حتى مات، وكان بين موتهما فترة أقل من شهر واحد<sup>(۱)</sup>. ويقول الأمير مُعِزَى من قصيدة له فى رثاء السلطان بيتين من الشعر فى هذه المناسبة ترجمتهما (۲):

فى شهر . . . . ذهب الوزير المسن إلى جنة الحلد والمـآب
 وفى الشهر التالى . . . تبعه الملك مكتمل النضرة والشباب

فوا حزنا . . . . على الملك ، ويا أسفا على هذا الوزير .

ويا عجباً لعجز السلطان ، وقهر الله ، وسطوة المقادير ... !!

وقد أمر السلطان فى أواخر أيامه بتبديل سائر أصحاب الديوان القدماء فكان ذلك الأمر أيضاً غير مبارك بالنسبة له ، فاستبدل نظام الملك بـ « تاج الملك» واستبدل المتنعم بالدنيا والمنعم بها « شرف الملك أباسعد المستوفى» [س١٣٦] بـ « مجد الملكأ بى الفضل القين (٢٣) وهو الذي هجاه أبو طاهر الخاتوني بقوله (٤٠).

إن بجد الملك ينعم بالبخل، مثلما ينعم القمرى الجائع بالجلبان . . . !!

فإذا كان جميع أَهَل وقم ، على هذه ألحال
 فقيم رفيقا ، و بُسل على وقم ، جميعها . . . ! !

واستبدل «كال الدين أبا الرضا العارض (٥٠)» بـ « سديد الملك أبى المعالى» و يقول « أبو المعالى النحاس (٢٦) » مقطوعة في هذا المعـــني ، عالية النظم

 <sup>(</sup>۱) يقول زن كان بينهما ٣٣ يوما ، ويقول ١١ وأبن خلسكان كان بينهما ٣٥ يوما .
 وقد توق ملسكتاه في السادس عشر من شوال سنة ٨٥ ؛ ( زن س ٨٨ ) .

<sup>(</sup>۲) افظر تتمة سياست نامه طبع • شيفر Schefer ص ه ٦ - ٦٦ . . •

<sup>(</sup>٣) أظر: زن ص ٩٥ - ٦٠٠

<sup>(</sup>٤) أنظر أيضاً د يجمع الفصعاء ، ج ١ س ٦٧ .

<sup>(</sup>٥) المتوفى سنة ١٧ ق ، وكان من أهل الرى ، وعلى تول آخر من أهل أصفهان ، وقد أشتغل أيام ملـكناة وبركيارق وعمد بوظيفة « عارض الجيش » وجمع أموالا طائلة .

<sup>(</sup>٦) وكان يفخر بأنه مساو للأمير معزى ، وذهب فنرة إلى الحنيفة القاطمي المستنصر ونال انسامه وأحترامه ( أنظر بحم الفصعاء ج ١ ص ٧٨ ) ويعتبر من خواص المداحين لأمير خراسان داد بك حبتى ن التونتاق ( انظر تاريخ جهانگشاى تأليف الجويتى ج ٢ ص ٢ ) .

طيبة التنسيق حفظ فيها ألقاب هؤلاء القوم وأساميهم (١).

[ شعر فارسي في الأصل ، ترجمته(٢) : ]

- ــ عَــلى عهد دأبى على ، ودأبى الرضا ، ودوأبى سعد ، كان الاسد ، يدخل حضرتك فى وداعة الحل أو أشد ....!!
- وكان كل من يدخل إليك فى تلك الآيام كأنه الرسول المزوَّد بِبُـشـُركى النصر والظفر والإقدام ...!!
- ۔ وأما على عهد دأبي الغنائم ، و دأبي الفضل ، و دأبي المعالى ، فقد أصبح كل شيء يلسع حتى الحشائش النامية على أرضك . . . ! !
- فإذا كنت قد مَسلَسَلَتَ خدمة و نظام الملك ، و « كمال الملك ، و « شرف الملك ، فتنبه إلى ما جره عليك « تاج الملك ، و « بحد الملك ، و « سديد الملك ، . . . ا

4 4 4

و بحمد الله تعالى قد راعى السلطان القاهر عظيم الدهر أبو الفتح [س١٩٧] كيخسرو وارثملك ملكشاه وتاجه وعرشه حقوق السيرة ، فوجد من الواجب عليه استخدام الكفاة وتفويض الأعمال إلى مشاهير الثقاة ، ووجد أن أسباب الملك وقواعد الحم والتوفيق لا تتأتى إلا بالأعمال الطيبة واستعال الرجال الصالحين . فلما قام شيطان الفتنة في « أنطاليه » تداركه السلطان القاهر — قرنالله رآيات دولته بالنصر — بأنواع ماهرة من القيادة وحسن توجيه الجيوش بحيث أن سيحِل دولته وكتاب أعمال سعادته قد تأرخا وتجملا بذكر محاسنه وإذاعة صيت مناقبه ، فاستقام له الحال في تمام المالك الإسلامية ، وأذعن له المعدون في سائر الأطراف ، وكملت له عُدّة الملك وأهبته في سائر أقطار العالم

<sup>(</sup>١) أظر أيضًا تك س ٤٤٨

 <sup>(</sup>۲) المترجم : انظر تاریخ الادب فی ایران من الفردوسی إلى السعدی تألیف المستشرق براون وترجه الدکتور ایراهیم امین الشواری س ۲۳۲ .

وآ فاقه (۱) ، وكان السلطان يقتدى فى أفعاله بمكارم أخلاق الملوك من أسلافه ومعالى خصالم ، متتبعاً فى ذلك الآثار المرضية للسلاطين الماضين ، فأحيى بعاداته الجميلة سوابق العدل وأسباب السياسة التى اشتهر بها سلاطين آل سلجوق ، ومحا السنن السيئة التى وضعها فى الأرض المتهورون والمفسدون ، فاستراح الحلق واطمأنوا وأسندوا ظهورهم إلى حوائط الأمن وفراغ البال ، فأما الجبارون والعتاة فقد اضطروا إلى طلب الأمان وأسرعوا إلى الاستسلام .

وقد قصر السلطات همته الملكية على إعلاء كلة الحق ، ووقف ذاته التي لا نظير لها على نصرة الدين ومصالح المسلمين ، فسطعت شمس الدين المحمدى في سائر أرجاء العالم منبعثة من طرة لواء هذا الملك السعيد ، فبنيت المدارس والمساجد في مكان بيوت الأصنام ، ودخل قياصرة الروم أيام دولة سلاطين آل سلجوق في دين الإسلام ، وعلت مرتبة السلطان كيخسروحتى فاقت في علوها قمر السهاء ، وانطوت رسوم الملحدين والكفار والمارقين في سائر الأرجاء .

[ شعر فارسي في الأصل ، ترجمته (٢) : ]

ـــ وقد جعل جيش الروم وكان أكثره من الأتراك [س ١٣٨] عبيداً ، بفضل سيفه المهند القاطع ...!!

وكسر التاج الصلد الذي كان على مفرق الروم
 ومضغه بأسنان الظفر ، كما لو كان شمعا لينا ١١٠٠٠

ــ وجواده في السرعة سباق متقدم، قد ذرع ميادين الفلك السبعة وأكثر . . . ! !

وقد استولى برأيه الصائب على جميع العالم
 وهكذا يكون لأنه ظل الله فى الأرض ...!!

<sup>(</sup>۱) يشير إلى فتح أنطاليه في سنة ۲۰۳ على يد السلطان غياث ألدين كيخسرو ( أفتار الفصيل ذلك في • مختصر سلجوقنامه • طبع هوتسما ص ۳۳ — ۳۰ ) .

<sup>(</sup>۲) الشعر من مثنوية خسرو وشيرين تأليف الشاعر • نظامى ، وهو فى مدح الأتابك محمد ان الله كز ( خمه نظامى طبع عبلى سنة ١٢٦٥ — ص ٨ ) .

- ۔ وقد دانت له كل الكاثنات من أبيض وأسود وإذا استثنينا اللہ ۔ فإنهم جميعا عُسَبُـدُوه ...!!
- ــ ولم يغفل عن خصمه ... وفى هذا حنكته ودرايته وهو لا ينام ... وهذا هو شرط الملك وما يضمنه ...!!

يفتح الأقطار من بلاد الحبش إلى بلاد الصين ...!!

\_ ومواطن صيده هي الابخاز ودربند(١)

ومواطن غاراته هي خوارزم وسمرقند ... !!

ــ وهو يقيم عادات أبيه ورسومه

فالعطاءً في كفُّه ، والدين قائم مرتفع ... !!

. فيارب ... لا تنزع هذا الضياء عن وجه هذا القمر

ولا تسقط هذا التاج عن مفرق هذا الملك ...!!

اللك هو « سليان ، الحقيق

وقد ورث الملك والدين عنه ... !!

- وكان لسليمان الخاتم ( نـكين ) وأما أنت فلك السرج والجواد (زين) وكانت للإسكاندر المرآة (آيينه ) وأما أنت فلك ( الآيين )(٢)
  - ولقد رأى الاسكندر في مرآته ... ورأى كيخسرو في كمأسيه ما تراه أنت ببصيرتك في هذه الآيام ... !!

<sup>(</sup>۱) المراجع : « الأبخاز ، اسم ناحية من جبل القبق المنصل بباب الأيواب وهي جبال صعبة المسلك وعرة لا مجال المخبل فلها تجاور بلاد اللان تسكنها أمة من النصارى يقال لهم السكرج توفيها تجمعوا ونزلوا إلى نواحي تفليس فصرفوا المسلمين عنها وسكنوها في سنة ه ٥ ه حتى قصدهم جلال الدين خوارزم شاه في سنة ٦٣١ فأوقع بهم واستنقذ تفليس من أيديهم ، و «دربند» هي باب الأبواب على بحر الحزر .

<sup>(</sup> أنظر معجم البلدان )

<sup>(</sup>٢) المراجع : اشتهرت مرآة الأسكندر بأنه كان منى نظر فيها رأى جميع ما يجرى في العالم ، والآيين هوكتاب الفوانين والرسوم والعادات .

# السلطان المعظم ركن الدنيا و الدين أبو المظفر بركيارق بن ملكشاه يمين أمير المؤمنين (١)

كان السلطان بركيارق مليح الوجه جداً ، وكان معتدل القامة ، مقرون الشارب واللحية مفروق الحاجبين .

تولى الملك فى سنة ست وتمانين وأربعائة ، ومدة ملكه اثنتا عشرة سنة . و بلغ عمره خسا وعشرين سنة . وكانت ولادته فى دار الملك (أى العاصمة ) إصفهان فى الحرم من سنة أربع وسبعين وأربعائة (٢٠٠ . [١٣٩٠]

وكان توقيعه عبارة : « اعتمادى على الله » .

ووزراؤه هم : الوزير عن الملك الحسين بن نظام الملك ، والوزير مؤيد الملك أبو بكر بن نظام الملك (٢٠) ، والوزير فحر الملك أبو بكر بن نظامه (١٤) ، والوزير مجد الملك عبد الجليل الدهستاني والوزير مجد الملك أبو الفضل القمى .

وحجابه هم : الأمير الحاجب قماج ، والحاجب طفان يُركُ<sup>(ه)</sup> . والحاجب عبد الملك .

<sup>(</sup>۱) زن: برهان.

<sup>(</sup>۲) أظر تأريخ أن خلسكان عندما ترجم السلطان بركيارق في حرف الباء ، أ أ يقول إن ولادته كانت في سنة ١١، وهذا خطأ لأنه هو نفسه يقول إن موته كان في سنة ٤٩٨ وكان عمره عندما توفي ٢٥ سنة (ج١٠ ص ٢٦١) .

<sup>(</sup>٣) أسمه عسد الله (زن س ٨٥).

<sup>(</sup>٤) المراجع : أي ابن نظام الملك ، واسمه • المفلفر ، وكنيته • أبوالفتح ، ( زن س٨٦)

<sup>(</sup>ه) ابن الأثير يكتبه • طفايرك ، .

وكان السلطان بركيارق يمتاز بحسن الخلقة والخلق وكان متلافا كريماً . مثل: مَنْ كَرُم حَلُم ، ومَنْ شَرُفَ لَطُف (١)

وقد كثرت الحوادث على عهده بحيث أصبحت النوازل والكوارث لاتدخل في عد أو حصر (۲) . وكان في الثالثة عشرة من عمره عند ما مات أبوه ملكشاه ، وكان أكبر أولاد أبيه وقد عهد إليه أبوه بولاية المهد (۲) وكان عند موت أبيه في إصفهان ، فطلبت « تركان خاتون » من الخليفة في بغداد أن يعهد بالسلطنة إلى ابنها « محمود بن ملكشاه » وأن يجعل الخطبة باسمه ، ولكن الخليفة لم يجبها إلى ماطلبت ورد عليها قائلا: « إن ابنك طفل صغير وهو لا يليق للملك (٤) ...! »

### [ شعر فارسي في الأصل ، ترجمته : ]

من الحق أن أقول لك نصيحة غالية ،

تكون عوناً لكل عاقل في حياته الآتية . . . ! !

فالدنيا دار فناء . . وهي مليثة بالجيء والذهاب

يشيخ بها شخص فيموت ... ويحلب إليها جديد يولد . . . ١١

عنها آخر.

ويتمتع فيها الشخص بعض الوقت بالمأكل والمشرب<sup>(ه)</sup> .

<sup>(</sup>١) فق ورقه ٨ ب.

<sup>(</sup>۲) زنس ۲۹۱ ج ۱۰ س ۲۹۱ .

<sup>(</sup>٣) يقول أبن الأثير فى ذيل حوادث سنة ٤٨٠ • وفيها جىلالسلطان ملكشاه ولى عهده ولده أبا شجاع أحمد واتمبه ملك الملوك عضد الدولة وتاج الملة عدة أمير المؤمنين . . . . • ولكنه مات بعد سنة ( أى سنة ٢٨١ ) فصارت ولاية العهد لـ • بركيارق ، بعد وفاة أخيه الأكبر أحمد ( ١١ ج ١٠ ص ١١ ) ) .

<sup>(</sup>٤) الج ١٠ ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٥) شه س ۲۰۱۶ س ۲۰۱۶ -- ۱۹ .

\_ وهذا .. هو حال الدنيا ووضعها ونهجها قلمي تأخذ بيد . . . و تعطى بالأخرى(١) ... !!

\_ فخدار أن تزرع في وقت السرور شجرة تجعل الأيام ثمرتها سماً قاتلا ... !!

فإن مثل هذه الشجرة التي تغرسها بيدك
 يكون ثمرها سما ... وتكون أوراقها حنظلا<sup>(٣)</sup> ... ١١

\_ ولا يليق بك الذهاب بأقدامك إلى النار الهوجاء ومن الحق أن تضرب لك الامثال قبل الوقوع في البلاء ... !!

مثل: من هان عليه المال توجهت إليه الآمال (٢).

و بذلت « تركان خاتون » الأموال الطائلة وأخذت تتودد إلى الأمير جعفر ولد الخليفة من زوجته « مَهْمَ لَكُ خاتون » أخت ملكشاه (١) ، وكانت تناديه في حضور أبيه المقتدى بعبارة: يا أمير المؤمنين ! وكان العزم قبل وفاة « ملكشاه » أن يبنوا داراً للخلافة وحرماً ملحقاً بها في إصفهان في سوق العسكر حيث توجد الآن مدرسة « ملكه خاتون » وأن يقيموا الأمير « جعفر » فيها (٥) ، وأحس الخليفة بهذا الأمى .

وبعثت « تركان خاتون » إليه بذلك حتى اضطر إلى إجابة طلبها وأمر بالخطبة لأبنها (٢٦)

<sup>(</sup>۱) شه س ۱۹ س ۲۶ س

<sup>(</sup>۲) شه س ۲۳۸ س ۲۰ .

<sup>(</sup>٣) فق ورته ٩ (١) ٠

<sup>(</sup>٤) انظر أا ج ١٠ ص ١٤٢ فهو يقول إن مهملك خاتون كانت بنت الــلطان ملــكــاه واپست أخته ، وانظر أيضاً د ذكر زناف أبنة الــلطان الى ألحليفة ، في حوادث سنة ٤٨٠ ( ج ١٠ ص ١٠٦ ) .

<sup>(</sup>ه) تنگ س ٤٤٩ .

<sup>(</sup>٦) اأ ج ١٠ ص ١٤٢ و ١٤٥ ومما يلاعظ أن جنفر مات سنة ٤٨٦ و لم يزد عمرة عن خس سنوات ويضمة اشهر وكانت ولادته سنة ٤٨٠ .

ثم أسرعت « تركان خاتون » فبعثت الأمير « كربوغا » ليقطع المسافة مابين بغداد إلى إصفهان في أسبوع واحد ليقضى على بركيارق (١).

مثل: من بذل ماله استُحمِد ، ومن بذل جاهه استُعْبِد (٢) .

ولكن حرس بركيارق النظاميين حموه في إصفهان ، ونقلوه منها أثناء الليل الله « ساوه » ثم إلى « آبه » حتى أحضروه إلى قائد جيشه « الأتابك كمشتكين جاندار » فحمله إلى مدينة الرى وأجلسه هناك على العرش (٢٠ « وأسرع أبو مسلم » رئيس الرى (٤٠ فعلق على رأسه تاجا مرصعاً بالجواهر، وإجتمع حوله على باب الرى ما يقرب من عشرين ألف رجل (٥٠) .

مثل: خير المال ما قضى اللوازم و بني المكارم (٢٦) .

وأقبلت تركان خاتون مع ولدها من بغداد إلى إصفهان وتحصنت بها(٧) .

<sup>(</sup>١) ١١ج ١٠ س ١٤٧ - ١٤٣ و ١٤٦ ، تسك س ٤٤١ - ١٥٠ .

<sup>(</sup>٢) فق ص ٩ (١) ٠

٣١) ١١ج ١٠ س ١٤٦ ، زن س ٨٢ -- ٨٣ .

المراجم : ابن الأثير يسمى الحرس النظاميين باسم الماليك النظامية .

<sup>(</sup>٤) ورد ذكره في تاريخ ابن الأثير في حوادث سنة ٤٩٤ ( ١١ ج ١٠ ص ٢١٦ ) المراجع : علق التاج على رأسه لأن سركيارق كان صنبرا لم يبلغ الثالثة عشرة من عمره فأشفتوا أن يضعوه على رأسه وعلقوه من فوقه مخافة أن ينوء مجمله .

<sup>(</sup>ه) يذكر ابن الأنبر في حوادث سنة ٤٩٤ ج ١٠ س ٢١٦ ماياً تى : وكان رئيس الرى إنسان يقال له أبو مسلم وهو صهر نظام الملك فاتهم الحسن بن الصباح بدخول جاعة من دعاة المصريين عليه ، فحافه ابن الصباح وكان نظام الملك يكرمه وقال له يوما من طريق الفراسة عن قريب يضل هذا الرجل ضعفاء الموام فلما هرب الحسن من ابى مسلم طلبه فلم يدركه .

<sup>(</sup>٦) فق ورقة ٩ (١).

<sup>(</sup>٧) كانت تركان خانون قبل ذلك قد أرسلت جيثاً لمحاربة بركيارق فتلاقى جيشها مع جيشه بالقرب من • بروجرد • فى ذى الحجة سنة • ٤٨ ودارت الهزيمة على جيشها ( ١١ ج ١٠ ص ١٤٦ ) .

مثل: أى ملك عدل فى حكمه وقضيته ، استغنى عن جنده ورعيته (۱) . وأقبل « بركيارق » إلى باب إصفهان ، فأخذت « تركان خاتون » تبذل الأموال وتدافعه ، وتهب أمراء الجيش وضباطه الأموال الطائلة .

مثل: إذا ساد السُّفَل خاب الأمل (٢٦).

#### [ بيت فارسى فى الأصل، ترجمته : ]

ــ من اختاط بسافل وضيع الاصل يصبح حقيراً وضيعاً كالظل على الارض ...!!

واجتمع « مجد الملك القمى » و « تاج الملك أبو الغنائم » وكانا يدبران أمور « تركان خانون » مع أمير الجيش « أنر » والأمير « بلكابك (٢) » وقرروا أن يعطوا بركيارق خمهائة ألف دينار من ميراث أبيه حتى ينفض عن المدينة . فلما سلموه المال وانصرف بركيارق إلى همدان راسلت « تركان خاتون » خال بركيارق المسمى « ملك إسماعيل » ووعدته بالزواج منه إذا استطاع هزيمة بركيارق. وأرسلت إليه الآلات والأسباب والأموال والدروع فحارب بها السلطان في نواحى « الكرج » في مطلع سنة ست وثمانين وأربعائة ولكنه [س ٢٤] أصيب بالهزيمة . وعاد إلى أخته « زبيدة خاتون » والدة بركيارق في شهر رجب من هذه السنة وأمم السلطان بقتله في شهر رمضان (٤) .

<sup>(</sup>١) فق ورتة ٢١ (١ – ب).

<sup>(</sup>٢) فق ورقة ٢٣ .

<sup>· (</sup>٣) الأمير ‹ بلكابك سرمز ، كان شعنة لمدينة إصفهان وقتله الباطنية فيها ( انظر تقصيل ذلك في اا ذيل حوادث سنة ٤٩٣ ) .

<sup>(؛)</sup> المراجع: يذكر ابن الأثيران أمراء تركان خانون خانوه إذا تزوجها فنارقهم وراسل أخته زبيدة والدة بركبارق في اللحاق بهم فأذنت له في ذلك فوصل إليهم واقام عندهم اياما يسيره فلا به • كمشكين الجاندار ، و • آقسنقر ، و • بوزان ، وباسطوه في القول فأطلعهم على سره وإنه يريد السلطنة وقتل بركبارق فوثبوا عليه فقتلوه واعلموا اخته خبره فسكت عنه .

ثم خرج على بركيارق عَمُّه « تتش بن ألب ارسلان » ونزل بقهستان فعجل السلطان بركيارق بالذهاب إليه قاصداً إصفهان وكان معه عدد قايل من الجيش (١٠). مثل: من ركب العَجَل أدرك الزكل (٢٠).

# [ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

\_ إن العجلة من عمل الشيطان وهي سبب الآلام والمتاعب والغموم والاحزان . وماتت تركان خاتون في رمضان سنة سبع وتمانين وأربعائة (٢) ووجد بركيارق أن لا قوة له على مقاومة تتش فاستسلم لأخيه « محمود (١) » . واستقبله محمود بإصفهان وترجل الأخوان عن جواديهما وتعانقا ولكن « أنر » و « بلكابك » بادرا في نفس اليوم فحجزا بركيارق في « كوشك ميدان » .

مثل: أي ملك أستبد بتدبيره ورأيه ملكته سيوف أضداده وأعدائه (٥).

وتم الاتفاق فى هذه الأثناء على كحل بركيارق وسمل عينيه ، وفجأة أصيب محمود بالجدرى ، فتوقف الأمراء عن كحل بركيارق حتى يروا نتيجة الأمور ؟ ولم يكد ينقضى أسبوع واحد حتى مات مجمود ، فأحضروا بركيارق وأجلسوه على العرش (٢٠).

<sup>(</sup>۱) المراجع : على حد تول ابن الأثير : • لم يكن معه غير الف رجل وكان عمه في خمين الف رجل ، ( انظر تفصيل ذلك في حوادث سنة ٤٨٧ ) .

<sup>(</sup>۲) فق ورقة ۱٦ ب.

<sup>(</sup>٣)١١ ج ١٠ ص ١٦٣٠٠

<sup>(</sup>٤) الج١٠ ص١٥٩.

<sup>(</sup>٥) فق ورقة ٢١ ب.

<sup>(</sup>٦) المترجم: انظر تفصيل هذه الأحداث ق • تاريخ الأدب ق ايران من انفردوسى الى السعدى ، تأليف المستشرق براون وترجمة الدكتور إبراهيم امين الشواربى ( ص ٣٧٥ وما بعدها ) .

# [ شعر فارسى فى الاصل ، ترجمته : ]

من الذي يدرى أن هذا الزمان المديد

يستطيع أن يجلبكل هذه التقلبات من رفعة وانخفاض (١) . . . ! !

ــ ولكن هذا هو حال الدنيا الفانية ، فقد جعلت بعدكل ارتفاع انخفاضاً ... !!

ــ ولقد تحتضن واحداً وتربيه في نعمة ودلال

وتمضى عليه في نعمته الآيام الطوال

\_ ثم تُنْفِير عليه فجأة في وقت هناءته

فتدير وجهه عما يبغي ، وتتسبب في تعاسته ... ا!

وفى لحظة واحدة تسبب لنا كثيراً من البؤس

فندعو الله الرحمة .. ونسأله العدل وكشف الظلم<sup>(٣)</sup> . . . !!

وفى خلال هذه الأحوال أقبل « مؤيد الملك بن نظام الملك » من خراسان فأسرع بركيارق فولاه وزارته (٢٠٠ . وأصاب الجدرى بركيارق أيضاً [س ١٤٣] ويئسوا من شفائه ، فلما تم له الشفاء جمع الجيش وخرج إلى همدان وحارب « تتش » في صفر سنة ثمان وثمانين وأربعائة (١٤٠ .

أم جاء « فحر الملك بن نظام الملك » من خراسان محملا بكثير من الهدايا والآلات والتحف من الحيام الجهرمية ، والطبول المكلسة ، والأسلحة الغالية ، والأدوات المرصعة بالجواهم ، والخيول العربية الفارهة ، والصقور المدربة على الصيد ، والدروع الجميلة ، فقد مها هدية السلطان وتولى وزارته (٥٠) ؛ ثم جرح الملاحدة

<sup>(</sup>۱) شه س ۲۵۱ س۲۷ .

<sup>(</sup>۲) شه س ۸۸۱ س ۲ - ۸ .

<sup>(</sup>٣) زنس ٨٥ ١١ ج ١٠ ص ١٥٩ .

<sup>(</sup>٤) کان ذلک فی۱۷ صفر سنة ۸۸؛ عند قریة قال لها « داشیلو » علی یعد ۱۲ فرسعنا من الری » ( زن ص ۸۵ ) ، (۱۱ ج ۱۰ ص ۱۹۹ — ۱۹۷ ) وقد قتل « تتش » فی هذه المحرکة .

<sup>(</sup>٥) اا ج ١٠ ص ١٧٧ — ١٧٣ [ المراجع : تولى الوزارة بعد إقصاء اخيه مؤيد الملكوكان بين الأخوين تباعد بسبب جواهر خلفها ابوهما نظام الملك ] .

المخاذيل السلطان بركيارق (١) فلما شغى من جرحه توجه إلى خراسان لمحاربة عمه « أرسلان أرغون » وأرسل فى المقدمة أخاه « سنجر » و « الأتابك قماج » ثم تبعهما فى جيش جرار وهو يسير فى رفق وهوادة .

مثل: الرفق مفتاح الرزق.

وكان ذلك في سنة تسع وتمانين وأربعائة ، وكان السلطان شديد التهيب من « أرسلان أرغون » لأنه كان يمتاز بالشجاءة والتهور وعدم الخوف بالإضافة إلى ما لديه من جند كثيرين .

مثل من استعان بالرأى ملك ، ومن كابد الأمور هلك .

[ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

كل من يقف بغير استعانة بالرأى والمشورة فى وسط الميدان
 يصبح هدفاً للسهام التى تقذفه بها أحداث الزمان ... !!

ولكن القضاء كفاه أمر عمه ؛ فقبل أن يصل بركيارق إليه ضربه أحد غلمانه بخنجر وقتله (٢) أن ينفرد علمانه بخنجر وقتله (٢) أن ينفرد بالملك والخزائن والأموال .

[شعر فارسى فى الأصل، ترجمته:] ـــ وعلى هذا الحال والمنوال تجرى أمور السهاء

(١) انظر اا في ذيل حوادث سنة ٤٨٨ .

فحذار أن تشغل قلبك بدار الفناء ...!!

من غير سيف ودم مهراق

قد استوى بشر على العراق

 <sup>(</sup>۲) اظلر تقصیل ذلك فی تاریخ ابن الأثیر فی حوادث سنة ۹۰ و کذلك فی زن ( ص
 ۲۰۸ ) و قتل ارسلان ارغون سنة ۴۹ وسنــّه ۲۳ سنة ، .

<sup>(</sup>٣) هذه الجلة عباره عن المصراع الثانى من بيت من الشمر روته تتمة البتيمة دون ان تذكر اسم تائله والبيت هو الآتى :

- فهى تضع التاج على رأس واحد من الناس (١)
   وتلتى بالآخر إلى قاع البحر طعاماً 'الأسماك ...!!
- وهى تجعل واحداً عارى الرأس والقدم والجسم
   وتحرمه الراحة والمأكل والمسكن ...!!
  - بينما تمنح الآخر المأكل الهنىء والشهد واللبن
     وتعطيه الديباج والحز والحرير ملبسا ...!!
- ثم فى النهاية تودى بكلا الاثنين إلى بطن التراب
   وينتهى أمرهما جميعاً إلى الفناء والهلاك . . .!!
  - ولو لم تنجب الدنيا العقلاء والنجباء
     لما كان لها ذكر ... وكانت هباء في هياء ... !!
- ألم تر أنها مليئة بالشرور
   سواء أكنت رجلا شريراً أم كنت خيراً كبيراً (٢) ...!!
- فإذا كانت هذه هي الحال ، فلا تسع جاهداً إلى منافعها فالسعي بحلب علمك كثيراً من المتاعب (٢) ...!!
  - ولا تزعج خاطرك، وتثقل روحك بأفعال الفاك
     فهذه هي حال الفاك الدائر ... !!
- فهو ملجأ لك فى بعض الأحيان ، ومضرة لك فى أحيان أخرى وهو يؤذينا أحياناً ، وينفعنا أحياناً أخرى(٤) . . . !

ثم سار السلطان بركيارق من هنالك حتى جاء « ترمذ » وأخذ الأموال المدخرة بها وأجلس أخاه «سنجر» على عرش خراسان ثم الم صوب العراق (٥٠).

<sup>(</sup>۱) شهن ۱۸۹۰ س ۲۲ .

<sup>(</sup>٢) شه س ١٨٦٦ - ١٨٦٧ وايضاً ص ٢٠٢٣ س ١٣ - ١٨ .

<sup>(</sup>٣) شه س ۱۸۹۲ س ۲۲ ه

<sup>(</sup>٤) شه ص ۱۹۱۳ س ۱۱ - ۱۲ ،

<sup>(</sup>٥) زن س ۲۵۸ م ۱۱ في حوادث سنة ٤٩٠ ( ج ١٠ ص ١٨٠ - ١٨١ ) .

وقد حدث أنه عند ماكان بركيارق يسير إلى خراسان أن توجه مؤيد الملك — وكان قد عزل من الوزارة — إلى « أنر » خادم السلطان وقال له :

« إنك لست أقل من محمود بن تركان خاتون ، وكان السلطان ملكشاه يعزك أكثر من سائر أولاده ، وكان يتخذك ولداً ، ولك هيبة فى القاوب أكثر مما لسائر الأعراء ، وكنت أكثرهم علماً وفضلا ، والرعية تحبك وتميل إليك ، فتولّ العرش فإنك متى انتصرت نصراً واحداً سلمتْ لك الدنيا بأسرها ».

وخدع « أنر » بهذا الكلام وركب الغرور رأسه ، واتخذ سرادقا أحر وطبولا ملكية ونقش عليها ألقابه ، وكان السلطان بركيارق ما زال في خراسان فخرج « أنر » من إصفهان متجباً إلى الرى وقد عزم على الثورة والمصيان .

مثل: من استوزر غيركاف خاطر بملكه ، ومن ائتمن غير أمين أعان على هلكه (١).

وسرعان ما انتهى أمر «أنر » فإنه لم يكد يصل إلى « انجيلاوند » من نواحى « ساوه » حتى قتله الباطنية هنالك بضر بة خنجر (۲) .

وأصبح « مؤيد الملك » أمام مافعل من ذنب وأمام خصومه « مجد الملك » ولا مكان له فى العراق وخراسان ، فذهب إلى «كنجه » ( جنزه ) (الله برهانه وحثه على طلب الملك ، وخرج معه من «كنجه » فى نفر قليل من الجند فى شوال سنة اثنتين وتسعين وأربعائة .

<sup>(</sup>۱) فق ص ۱۷ ب.

<sup>(</sup>٢) اظر ١١ القصل الحاص بذكر عصيان الأمير انر وتناه في ذيل حوادت سنة ٩٠٠ .

<sup>(</sup>٣) المراجع : كُنجة اوجِيْرَة اسم اعظم مدينة باران وهي مين شروان وآذُوَينجَان وَهُمَيْ التي تسميها العامة كنجه ( معجم البلدان حرف الجيم ) .

وكان السلطان بركيارق قد أقبل من خراسان إلى «قهستان» وكان فى خدمته « مجد الملك أبو الفضل القبى (١) » . وكان يتولى الاستيفاء له و يدبر له سائر شئون الملك ؛ فثار الأمراء مثل « اينانج بيغو آخر بك » وأولاد الأميرالاسفهسالار (٢٠ «برسق» على السلطان ولم يرتضوا الهدوء إلا إذا ظفروا برأس « مجد الملك» . ولم يجبهم السلطان إلى ما أرادوا ، فقصدوا ومعهم الجيش إلى خيمة « مجد المالك » حتى احتمى بخيمة السلطان ؛ فنهب الفرسان منزله وأغاروا عليه ، ثم أرسلوا للسلطان أن يسلهم إياه ؛ ولكن السلطان لم يذعن لهم ، وقال له مجد الملك : « يا مولاى . . . أنت تعلم أن مصلحة المالك في تسليمي لهم . . . فاتركني حتى أخرج لهم ليصنموا بي ما يريدون » . ولكن السلطان لم يأذن له بذلك .

مثل: من أعرض عن نصيحة الناصح ، احترق بمكيدة الكاشح (٢).

واصطف الجند حول مخيم السلطان ، وأغاروا على العرش والخزانة ، ورفعوا برقع الحياء وهجموا على قاعة السلطان ، وأخرجوا مجد الملك وهم يجرونه من لحيته . ثم قطعوه إرباً إرباً ؟ فلما رأى السلطان ذلك تألم كثيراً وأسرع بالخروج[ ١٤٠٥] من الباب الخلفي لسرادقه حتى وصل إلى خيمة اله « آخر بك » وأسري اله « آخر بك » وأسري اله « آخر بك » وقبل الأرض بين يديه . فقال له السلطان : ما هذا العبث ، لقد ارتفعت حرمة الحرم وذهبت هيبة السلطنة فاجلس وناد هؤلاء الرجال الأخساء وقل لهم ما تلتمسون ... ؟! »

<sup>(</sup>١) ابن الأثير في جميع الأماكن يكتبه • البلاساني • •

<sup>(</sup>٢) المراجع : كلة ؛ آخريك ، معناها امير الإسطيل او امير الخيل والفرسان وكلة اسفهـالار معناها امير الجيش .

<sup>(</sup>٣) فق ورقة ١٨ ب

مثل: سوء التدبير سبب التدمير (١) .

وأجلس الـ « آخُر بك » السلطان فى خيمته ثم ركب وخرج إلى الجند وأخذ يحادثهم ولكنه لم يستطع إصلاح الأمور .

مثل: لا تفسد أمراً يعييك إصلاحه ، ولا تغلق باباً يعجزك افتتاحه (٢) .

وأرسل الـ «آخُرْ بك » حاجباً إلى السلطان يخبره بأن هؤلاء القوم لا يصغون إلى حديثه ، وأنهم يسدرون فى غوايتهم وعنادهم . وقال له إنى أرى أن خير تدبير أن تقنع برأسك وأن ترضى بالهرب .

مثل: إياك والبغي فإنه يُزيل النعم ويطيل الندم (٢).

[ شعر فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

\_ إن الزمان على الدوام غير مساعد وغير موات فاخــُشَ هذا الفلك الدوار الذي لاقرار له . . . ! !

والعاقل لا يستطيع التغلب عليه واجتيازه برجولته وعلمه
 ولا المكافح بمستطيع ذلك بإصراره وكفاحه(١٠٠٠٠)

\_ وجميع ماهو مقدر فهوكائن بغير شك

ب فلا داعي للكفاح والجهاد أمام دورة الأفلاك. . . ! !

\_ فعلى هذا الحال والمنوال أفعال الأفلاك

فلا تشغِل قلبك بقهرها وعسفها . . . ! !

والأفلاك تجربة كاذبة خادعة ،

وهي تُنفُرح أحيانا ، وأحيانا تحزن(٥) . . . !!

<sup>(</sup>١) فق ورقة ١٨ ب

<sup>(</sup>۲) فق ورقة ۱۸ – ۱.

<sup>(</sup>٣) فن ورتة ١٤ — ١.

<sup>(</sup>٤) شه ص ۱۳۳۰ س ۱۹ ،

<sup>(</sup>ه) شه س ٤٦٧ ت ١٦٠ .

- وهي ترفع أحيانا ، وأحيانا تسقط وأحيانا تُمهم ، وأحيانا تخيف<sup>(١)</sup> . . . ! !
- ــ ولن يستطيع أحد أن يعرف أسرار الفلك الدائر فلطالما دار علينا على هذه الحال الخافية . . . !!
- فلا مو يستطيع أن ينير دياجيرنا ، ولا هو يستطيع أن يكشف لنــا عن وجهه . . . ! !

\_ ومع ذلك فمنه سرورنا ، ومنه خوفنا آس ۱٤۷] ومنه رفعتنا ، ومنه سقوطنا وهبوطنا(۲) . . . ا ا

وطاب إليه السلطان أن يُسَكّن الجند قليلا حتى يستطيع مع جملة غلمانه أن يخرجوا سالمين ، فلما فعل ذلك خرج السلطان مع خمسة عشر نفراً من خواصه قاصدين الري (٣).

حَكُمة : « تَجَرَّ ع من عدولُ الغصة ، إلى أن تجد الفرصة ؛ فإذا وجدتُها فَانْهُزُهَا قَبِلِ أَنْ يَفُوتَكَ الدَّرَكُ أُو يُعِينُهُ الفَلَكُ ، فإن الدنيا تُنْبَتُهَا الأقدار ، و بهدمها الليل والنهار » .

وأقبل السلطان محمد إلى باب همدان وهجم عليها خمس مرات ، وكان وزيره عند ذلك «مؤيد الملك». وأقبل إليها بعد مدة السلطان بركيارق وقد جمع كثيراً من الجند من خراسان وجرجان والرى فلما تلاقى الجيشان دارت الهزيمة على السلطان محمد (٢) ووقع « مؤيد الملك » في الأسر فأرسل رسالة إلى السلطان يقول له فيها :

<sup>(</sup>۱) شه س ۹۲۶ س ۱۹ ۰

<sup>(</sup>۲) شه س ٤٦ه س ۲۵ ه

<sup>(</sup>٣) ااج١٠ س١٩٧٠

<sup>(</sup>٤) وتم ذلك في جادي الآخرة سنة ٤٩٤ على حد همدان ، وكانت هذه هي الوقعة الثَّانية بين الأَخْوِين ( ١١ ج ١٠ ص ٢٠٠ -- ٢٠٦ ) .

« إذا عفوت عنى أعطيتك مائة ألف دينار لسكي تشرفني بو زارتك » .

فوافق السلطان على ذلك وانشغل «مؤيد الملك» بأخذ القروض حتى استطاع تدبير المبلغ فى أسبوع واحد . وكان من المتفق عليه أن توضع أمامه دواة الوزارة فى اليوم التالى مباشرة لإيفائه هذا المبلغ ، ولكن حدث أن نشأ خلاف بينه وبين أصحاب الخزانة بسبب اختلاف النقد وتقدير قيمة الأشياء والأجناس فأخذ «مؤيد الملك » يدقق فى الأمر ويستقصيه ، ويؤذى أصحاب الخزانة بأقواله وأحاديثه .

مثل: اتق عثرة لسانك تأمن سطوة سلطانك (١).

ولم يكن الوقت ليتسع لمثل هذا الخلاف والنقاش ، ووقع التأخير عن اليوم المحدد . وفي اليوم التالى بينها كان السلطان عند الظهيرة يستر يح داخل مخيمه ، ظن صاحب الطست أن السلطان قد نام فقال لجماعة من القوم : [س ١٤٨] « إن هؤلاء السلاجقة لا حمية لهم ، فإن شخصاً مثل مؤيد الملك استطاع أن يجلب على السلطان كثيراً من البلاء ، فرتض في مرة من المرات عبد أبيه (أى الأمير انر) على أن يطلب الملك لنفسه فتجهز بآلة السلطنة وأعد لنفسه المخيم والمظلة وغير ذلك من علامات الملك ، ثم ذهب في مرة أخرى إلى كنجة ، وأحضر أخا السلطان من علامات الملك ، ثم ذهب في مرة أخرى إلى كنجة ، وأحضر أخا السلطان فشرده بعض الوقت وجعله مسكيناً تعيساً ، ومع ذلك فإن السلطان يريد الآن أن يستوزره وأن يعتمد عليه . . !! » .

مثل: طعن اللسان أشد من طعن السنان (٢)

عند ذلك خرج الساطان وهو في قميصه من خيمته ، رطلب مؤيد الملك ،

<sup>(</sup>١) نق ورتة ١٢ (١) .

<sup>(</sup>٢) فق ورقة ١٢ (١).

فلما أحضروه ، أمرهم فعصبوا عينيه وأجلسوه على كرسى فضربه بسيفه ضربة نفذت فى رقبته فما زال يضطربورأسه معلقة على كتفه حتى سقطت على الأرض . والتفت السلطان إلى حامل الطست وقال له : « ألاتر ى الآن حمية السلاجقة..؟!» وانقضى بذلك أمر هذا الوزير بسبب مخالفته وحديث حامل الطست (١) . وفر بعد ذلك حامل الطست ولم يستطع أن يرى السلطان مرة أخرى .

... وقد وقعت بين السلطان محمد والسلطان بركيارق خمس معارك ، كانت الغلبة في أربع منها لـ « بركيارق » وانتهى الأمر بفوز محمد وهزيمة بركيارق (٢) في الخامسة ·

#### [ شعر فارسى في الأصل ، ترجمته : ]

\_ هكذا حال هذا الفاك الدائر على غير قرار

فإنه لايعرف النفرقة بين الجند وبين الملوك والكبار (٣) . . . ! !

\_ وهو يحصد الجميع ، ولا يفرق بين شيخ وشاب

ونرى منه العدل والإنصاف ، كما نرى منه الظلم والاكتئاب(٢) . . . ا ا

\_ وللبرهنة على حاله ، نصب أمامنا عينيه

فأحيانا تمتلئان بالجذل والفرح، وأحيانا تمتلئان بالشر والغضب ١١٠٠٠

ــ وهكذا كان الحال . . منذكانت دورة الزمان

فاندب حظك ، ولا تبق في حيرة وتعحب عا كان . . . ! !

<sup>(</sup>١) تكك ص ٥٦ ع — ٥٥ ؛ ، رص ، حس عند ذكر السلطان بركبارق أما ١١ ، زن فلم يذكرا عند ذكر قتل مؤيد الملك حكاية أخذه الوزارة لغاء ما وعده من مال ولا حكاية صاحب الطست .

<sup>ُ (</sup>۲) كانت المعركة الأولى فى سنة ٤٩٣ ، والثانية فى سنة ٤٩٤ والثالثة والرابعة فى سنة ٥٩٠ — ٢٠٠ ، ٤٢٢ --- فى سنة ٥٩٠ -- ٢٢٠ ، ٤٢٢ --- ٢٢٧ ، ٢٤٨ ، ٢٢٧ ما ٢٤٨ ، ٢٤٨ ، ٢٤٧ ما ٢٤٨ م

<sup>(</sup>٣) شه ص ۱۰۰۳ س ۲۹ ه

<sup>. 1 5 1 . . . 6 0 42 (5)</sup> 

[س ۱٤٩]

فلقد بقيت في هذه القبة السريعة الدوران
 فامتلا قلبك بالجروح والهموم والاحزان . . . ! !

ـــ ونصيب شخصٍ فيها الشهد والفند

والهناءة والراحة والنعمة والعرش الرفيع

ونصيب شخص آخر أن يمضى فيها من خدعة إلى خدعة
 برتفع أحيانا ، وينحط أحيانا أخرى . . . ! !

\_ والزمان فيها يمضى على هذه الحال وآلام أشواكه تزيد على بهاء وروده . . . ! !

\_ ونحن لا نجد لانفسنا طريقاً إلى هذا الفلك الدائر

ولا إلى حافة الشمس والقمر . . . ! !

فإذا اجتهد الملك وتحمل الآلام ،
 وتنعم بكنوزه ... وتجنب الحرب والانتقام ،

فإنه مع ذلك لابد له من الذهاب إلى الدار الاخرى
 ولا تبق إلا آثار جبوده في مكانها

#### \* \* \*

ولو قدر لـ « بركيارق » و « محمد » أن يعودا إلى الحياة لأخذا فى مدح سلطان الوقت والتودد إليه ولانطاق لسانهما بالثناء عليه والدعاء لتاجه وعرشه ، فهو سيد العالم ، ملك بنى آدم ، السلطان القاهر ، عظيم الدهر كيخسرو بن السلطان قاج ارسلان ... خلد الله رايات ملكه . وأساس مملكته و بناء سلطنته قائمان على اكتساب رضاء الله . وأعلام دولته مظفرة ، ومعالم إقباله منصورة

<sup>(</sup>۱) الأبيات في مدح الــلطان محمود والشكاية من الزمان ، شه ص ٩٠٥ س ؛ -- ٦ ، ٨ -- ١٠ ، ١٠ -- ٢١ ، ٢١ . ٠

فى جميع أرجاء العالم ، مصونة من نوائب الزمان وحوادث الأيام بفضل مراقبته لجانب الله تعالى ؛ و إنى أدعو الله أن يظل حاله على هذا المنوال ، وأن يزيد سميه فى تشييد قواعد أمور الدين وتمهيد مصالح الشرع ، فإن كل ما يتصل بذلك من أمور إنما هى من دلائل إقبال دولته ، ومخايل اتساع ملكه و بسطته ؛ ولقد اقتصرت همته على سلوك هذه الطريق والفوز بهذه الغنيمة ليضمن لنفسه سعادة الدارين ؛ و إنى أدعو الله أن يخصه بمزيد من السعادة فى كل يوم من الأيام وأن يبقى عليه إقباله حتى يوم القيامة .

وكما أصبحت جوانب بلاد الروم والأرمن وأطراف الشام والمين ونواحى ديار بكر \_ بفضل عدله \_ تحاكى رياض الخلد وتنافسها ، وظهرت آثار الخصب وأنواع الرفاهية على صفحات وجنات ساكنيها ، فإنى أدعو الله أن يجمل لأهل العراقين وخراسان وسائر أرجاء العالم النصيب الأوفر والحظ الأكبر [س٠٥] من عدله ، وأن تُظِلِّ سلطنته سائر هذه الديار وأن ترتفع راية دولته في سائر هذه البلاد . . . بحق محمد وآله .

# قصيدة المصنف

#### في مدح السلطان

وهــــذه قصيدة لمصنف الكتاب فى مدح السلطان «كيخسرو بن قاج ارسلان» قال:

## [قصيدة فارسية في الأصل، ترجمتها: ]

- ــ هذا هو الوقت الذي يستولى فيه الملك على العرش بما لديه من أموال والذي يتجه فيه جيشه إلى ملك خراسان ...!!
  - - وحتى يجعل ملك سنجر ومسعود فى خراسان والعراق
       كلاهما تحت إمرة ملك عادل قادر مثل سلمان(١)...!!
      - \_ وأن مملك العالم ليفوض إليك لان عدلك يصلم أحوال العالم
        - \_ وأن اسمك أصبح توقيعاً للسعادة
    - وهو يصبح , السعد الأكبر ، إذا اتجه إلى كيوان(٢)...!!
    - ولقد يحق لكسرى والفغفور (٣) أن يكونا من عبيد أعتابك وأن يسجد في حضرتك قيصر والخاقان . . . ! !
- ــ فإنك أنت الملك الذي يتصف بصفات الإسكندر وأمارات الخضر<sup>(1)</sup> وحياتك الابدية تفيض بماء الحياة ...!!

<sup>(</sup>١) يقصد سليان الحسكيم .

<sup>(</sup>۲) كيوان هو زحل في الفلك السابع .

 <sup>(</sup>٣) المترجم: كسرى لقب ملك أيران ، والفنفور لقب ملك الصين ، وقيصر ملك الروم ،
 والحافان ملك الترك .

<sup>(</sup>٤) المترجم: الإسكندر سعى إلى الذهاب إلى عين الحياة .

[س ۱۵۱]

- -- والفتح والإقبال والظفر ، تقيم جميعاً على بابك وقوالك . . . ! !
  - وإن جاهك ليزداد يوما بعد يوم ، ولحظة فى إثر لحظة فيصدر بذلك الآمر بجددا من القبة الدائرة...!!
    - فلتدم ذكرى هذه اللحظة التي يرتدى فيها الملك المبارك
       جوشنه ومخفره لمحاربة عدوه ١١٠٠٠

فهو لایهرق دم عدوه فحسب
 بل إنه یمحو حاسده محوا و بجعله فی عداد النسیان . . . ! !

- ــ وإذا ما ركب جواده وضرب الكرة فى ميدان الفضل ارتسمت غمازة على صفحة الشمس المشرقة ...١١
  - فلتدم حضرتك مؤيدة بتأييد الله
     وليمدك الرحن فى كل زمان بالمدد والنصر ...!!
  - ويا أيها المليك . . . إن لك عبداً من أفاضل العالم
     ولكن الفلك ينزل على رأسه النوازل الفاصمة . . . ! !
- وهو يحمل حملا لاجل السلطان غياث الدين
   من الجواهر التي يجلبها من « راوند » ومن « قاشان »
- وياسيدى . . . ليس هذا الحمل من الأشعار المنحولة
   وكيف يجلبه إلى ملك فاضل مثلك خبير بالكلام والاشعار . . . ! !
  - وإن خاطرى فى إنشاء المدائح اللطيفة ليبتدع الحُسْدُنَ فيجتلب معانى حسان (١٠...!!
  - وإن قلمى الميمونُ ليجتلب مئات من الحجج والبراهين على إعجاز هذا النظم الجيل النظيف . . . ! !
  - وإن من يصنع الإكسير لايمد يده إلى نفايات الاستجداء ،
     بل إنه يكون ما لكا لمئات من المناجم . . . ! !

<sup>(</sup>١) المقصود حسان بن ثابت الذي اشتهر بمدح النبي ( صلمم ) .

فإذا استطاعوا أن يقولوا بيتا واحدا بهذا الأسلوب من نظمى
 أو استطاع أحد أن ينافس عبدك (١)، فكائيك قى بكرته فى الميدان ...!!

\_ فإنني لن أدعى بعد الآن ملك الـكلام

و لن أنزل جوادي ليجول في ميدان الفضل ١١٠٠٠

\_ فياه الله العالم . . . ليدم عمرك إلى الأبد في نشاط [س ١٠٢]

ما دامت الخائل تخرج الشقائق في موسم النيروز

وما دامت ريح الصبأ تكسو البستان بحلته الزاهية
 وتنثر الورود المحترة لحظة فلحظة أمام البلابل الشادية

وما دامت الدنيا \_ إظهارا لفضل هذا الملك الكريم \_
 تجلب الربيع أحيانا ، وتجلب نيسان (٢) أحيانا (أى دائمة الربيع )

وإن نوبة الفلك لتجلب الظفر والنصر والإقبال بتأييد من الله

فتجعلها على ما بك لحظة بعد لحظة ...!!

- فإن من يحسدك لا أدب له، فليعلق وليشنق مالحمل الذي في غمازة ذقنك (٢) ...!!

<sup>(</sup>١) المراجع : أي الناعر نفسه .

<sup>(</sup>٢) أى أن أيامه كامها ربيع لأن نيسان من أشهر الربيع وتنزل فيه الأمطار الحنيفة التي تجمل الزهور والنباتات تنمو وتخضر .

 <sup>(</sup>٣) المراجع: يشبه غازة ذقنه بالبئر العميقة يتدلى فيها حبل ، وكانت هذه الفجوة العميقة
 ف الدقن تعتبر من علامات الحسن .

# السلطان غياث الدنيا والدين

# أبو شجاع محمد بن ملكشاه قسيم أمير المؤمنين

كان السلطان محمد شديد الطول ، مفروق الحاجبين يميل وجهه إلى الصفرة قليلا ، وكانت لحيته سوداء غزيرة تميل إلى الطول .

وقد ولد السلطان في شعبان سنة أر بع وسبعين وأر بعائة (١) ، وامتد ملكه ثلاث عشرة سنة ، و بلغ عمره سبعا وثلاثين سنة (٢) .

وتولى الملك بعد وفاة السلطان السعيد بركيارق سنة ثمان وتسعين وأر بمائة وتوقيمه هو عبارة « استعنت بالله » .

ووزراؤه هم : الوزير مؤيد الملك أبو بكر بن نظام الملك ، والوزير خطير الملك أبو منصور الميذي (٢) ، والوزير سعد الملك الآبي (١) ، والوزير نظام الملك أبو منصور القيراطي . [س ١٥٣] أحمد بن نظام الملك (٥) والوزير ربيب الدولة أبو منصور القيراطي . [س ١٥٣] والحاجب عبد الملك ، والحاجب عمر قراتـكين (٢) والحاجب على بار (٧) .

<sup>(</sup>١) أأ: في نامن عشر شعبان .

<sup>(</sup>۲، ۱۱، این خلکان : عمره ۳۷ سنة و ؛ اشهر و ۳ آیام .

 <sup>(</sup>٣) كذا فى الأصل وهو سهو من النساخ والصواب • الميبنى ، كما هو فى ١١، زن
 واسمه عجد بن الحسين .

<sup>(</sup>٤) ١١، زن يسميانه بأبي المحاسن سعد بن عجد .

<sup>(</sup>٥) لقب بألقاب أبيه قوام الدين نظام الملك صدر الإسلام ( ١١ ج ١٠ ص ٣٠٤ ) .

<sup>(</sup>٦) زن: عمر بن قراتـگين ( س ١١٣ ).

<sup>(</sup>٧) زن يضيف: ابن عمر بن سرمه .

وكان السلطان محمد يتحلى بالدين والتقوى و يتصف بالعدل والعفة . مثل : إذا طلبت العز فاطلبه بالطاعة ، وإذا طلبت الغنى فاطلبه بالقناعة (١)

[بيتان من الشعر الفارسي في الأصل، ترجمتهما : ]

\_ إن عزك في الأرض يكون بطاعة الرحمن ،

فاختر طاعة الله ، ولا تحدث عنها في أي زمان . . . ! !

ـ وعمُّر خزانتك دائماً بالفناعة ، فهي كنز ليست له نهاية . . . ! !

وكان السلطان محمد صائب الرأى ، ثابت المهد ، صادق القول ، وكان جاداً في إعزاز الدين ، مجاهداً في قمع الملاحدة الملاعين ، وله اليد البيضاء في حفظ بيضة الإسلام ، ولمنجل قهره الفضل في اقتلاع شراك الكفر والبدعة ، ولا شك في أن كل من يرى قلعة « در كوه » على أبواب أصفهان ، ليقدر التعب والعناء اللذين احتملهما هذا السلطان في فتح هذه القلعة وقمع هذه الطائفة من الملاحدة . وفي الحق لو لم يتيسر له هذا الفتح لما بتى للدين رمق ولا للإسلام شفق . فقد ظل هذا الملك الكريم يجاهد سبعسنوات متصلة لم يسترح فيها لحظة واحدة حتى استطاع أن يرفع هذا السد المنكر و يزيحه عن طريق الإسلام .

مثل: الطاعة أقوى أساس ، والتقوى أحسن لباس (٢) .

وكان نصيب كل شخص يميل إلى هذه البدعة أو ينتسب إلى أهاما أن يبادره السلطان بقطع رأسه ليقتلع جرثومة كفره من أساسها ، جزاه الله عن الإسلام خيراً.

وقد ذهب إلى بغداد فى بداية ملكه لمحاربة صدقة واياز وكان اياز ولداً

<sup>(</sup>١) فقورتة ٧ ب.

 <sup>(</sup>۲) فق ورقة ٤ ب [ المراجع : سبق ذكر هذه العبارة باختلاف بسيط في ص ٤٢ من المن الغارسي وس ٨٩ من هذه الترجة العربية . ]

لعبد من عبيد أخيه وكان عاصيًا عاتيًا استطاع أن يجمع حوله عسكرًا لا حد لهم ولا حصر .

[ بيتان من الشعر الفارسي في الأصل ، ترجمتهما : [(١)

- كل من كان من أهل الشرسيء الطوية والتفكير،
   إذا أراد الله أن يعينك عليه ويقويك،
- فإنه يجعلك في البداية تزوده بنصحك ،
   فإذا لم يقبله ، فاعقد لنفسك تاجا من دمه . . . ! !

وكان عسكره يزيد في عدده وشوكته على عسكر السلطان ، ولسكن الله أمد السلطان بمدد من السماء ونصره نصراً ربانياً . [س ١٠٤]

[ شعر فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

- ألا تعلم ما يقوله لك العارف الحكيم
   لكى يغسل قلبك عما به من أدران وشرور
- ۔ إنه يقول: إن كل ملك يفوز بمدح الناس يزداد شأنه خطرا، ويرتفع أمره كثيرا...!!
- أما الذي يصطنع الجفاء فإنه مذموم ملعون
   غذار . . . أن تطوف بأبواب الجفاة من أهل الحرص . . . 11.

يقولون إنه بدت فى السماء فوق رؤوس الأعداء سحابة سوداء عليها جملة علامات ، وكانت تبدو على شكل أفعوان ، يخرج من فمه ألسنة النيران ؛ فلما رأى الجند ذلك رمى أكثرهم بسلاحهم وتهيأوا للموت وشاهدوا بأعينهم هول يوم القيامة ، فاستولى عليهم الخذلان ، فلم يستطع أن يقف واحد منهم مع أخيه وقتل « صدقة » أثناء هذه المعركة ووقع « اياز » فى الأسر . فأم السلطان بقتل اياز ،

<sup>(</sup>۱) شه س ۱۹۹ س ۲۲ - ۲۵ ،

و بالبحث عن صدقة بين القتلى ، فلما وجدوه ، بالاستعانة ببعض العلامات التى كانت على جسده ، بعث السلطان برأسه إلى أخيه «سنجر »(١) .

مثل: من أحسن الكفاية استوجب الولاية (٢) . [س ١٥٥]

[ شعر فارسي في الأصل ، ترجمته : ]

\_ لقد خلقه الله ملـكما عادلا ، طيب الجوهر طيب العنصر . . .

\_ والله يهب لـكل شخص ماهو جدير به ؛ وكلما كثر العقل قل الاذي(٢)...١١

\_ والعقل بمثابة خلمة الهية ، فهو بعيد عن الكدر بعيد عن السوم (٤) . . . ! !

ــ فيا أيها الرجل الظالم . . يا سيء الطالع ، لاتفكر فيما لم يقدره الله . . . ! !

فالقنفذ لن يكون له جناح العقاب

ولا يستطيع العقاب أن يطير فوق الشمس<sup>(٥)</sup>...!!

<sup>(</sup>۱) تتفق الكتب الفارسية مثل جت ، تك ، رس ، حس مع المصنف في قصة صدقة واياز ولكن ماكتبه ۱۱ ، زن يختلف عن ذلك ، فهما يقولان إن الأمير إياز قتل في ۱۲ جادى الآخرة سنة ۴۹ في ولم تقم بينه وبين السلطان محمد معركة ، وقد ذكر أبن الأثير سبب قتله وكيفينه على سبيل التفصيل (حوادث سنة ۴۹ في ) ولا حاجة بنا إلى إعادته ، وربحا قصد المصنف بالمعركة التي ذكرها المعركة التي قامت بين صدقة والسطان محمد في رجب سنة ۲۰ ه (اى بعد ثلاث سنوات من مقتل إياز ) على باب بغداد ، وقد قتل فيها صدقة على يد غلام ترك اسمه بزعش وحمل السلطان رأسه إلى بغداد (افظر تفصيل ذلك في ااحوادث سنة ۲۰ ه ب ۱ م ۲۰ ۳ سـ ۴۱ م) اما مدد السها، والسعاب الأسود وشكل الأفعوان الذي ينفت نارا فائما هي جيماً من باب المبالغه ، ولا شك ان الحقيقة تقتصر على ما ذكره ابن الأثير حيث قال : والتقوا تاسم عشر رجب (سنة ۱ و ۵) وكانت الريح في وجوه اصعاب السلطان فلما التقوا صارت في ظهورهم وفي وجوه اصعاب صدقة ، ثم إن الأثراك رموا بالغشاب فكاف يخرج في كل رشقة عشرة الآف نشابة فلم يقم سهم إلا في فرس او فارس وكان اصعاب صدقة كلا حلوا منعهم النهر والنشاب من الوصول إلى الأثراك ومن عبر منهم النهر لم يرجم ( ۱ ا ج ۱۰ س ۲۱۲ ) .

 <sup>(</sup>۲) فق ورقة ۱۷ ب.

<sup>(</sup>۳) شه س ۱۸۷۸ س ۹ -- ۱۰

<sup>(</sup>٤) شه ص ۱۷۱۵ س ۲ .

<sup>(</sup>ه) شه س ۱۸۷۷ س ۹ – ۱۰ ،

- ومن الذي يستطيع أن يقول إن الشر أطيب من الحنير . . ؟ !
   ولماذا تهيء قلبك للشر والسوء (١٠ . . ؟ !
  - إنك مريض ، والنميحة هي علاجك ،
     وسأحاول أن أنصحك لعلك تبرأ من علتك . . . ! !
  - والنصيحة هي طبيبك ، والعقل هو دواؤك
     فلا تجعل الحرص يمحو الرقة من قلبك (٢) . . . ! !
- ـ وما أسعد الملك ، الذي يكون كريم القلب عفيف الجسد . . . ! !
- فهو يعلم أن الدنيا تقبل عليه ، وأنها لاتقبل على باب جاهل غير عاقل (٢) ...!!
  وفى أثناء الخلاف الذى كان واقعاً بين بركيارق و «محمد» قوى أمر الملاحدة
  خذلهم الله ، فنشروا دعاتهم فى سائر المدن.

مثل: كل يعرف بقوله ، و يوصف بفعله ، فقل سديداً ، وافعل حميداً ( ، ) .

وكان فى أصفهان أديب يسمى بـ « عبد الملك بن عطاش » وكان يتشيع فى البداية ثم اتهم بعد ذلك بالإلحاد وأخذ أثمة أصفهان يتتبعونه و يريدون التعرض له وقتله ، ففر من أصفهان إلى الرى ثم خرج منها والتحق بالحسن بن الصباح .

مثل: من استهدى الأعمى عمى عن الهدى (٥)

[ بيت فارسي في الأصل، ترجمته: ]

- كل من قاده أعمى فى سفر ... فإن مقره . . بغير شك .. فى سقر ... !!
ووجدوا بخطه فى هذه الأثناء كتاباً كتبه إلى صديق من أصدقائه يقول

<sup>(</sup>۱) شەس ۱۸۸۱ س ۲۲ .

<sup>(</sup>۲) شه س ۱۸۸۲ س ۱۱ و ۱۳ ۰

<sup>(</sup>٣) شه س ۹٦٩ س ۲۰ و ۲۰ .

<sup>(</sup>٤) فق ورقة A (١).

<sup>(</sup>a) فق ورقة ١٦ ب — ١٧ (١).

له فيه عن الحسن بن الصباح: « وقعت بالبازالأشهب فكان عوضاً لى عماخاًفته». وخطه جميل معروف وتوجد كتب كثيرة بخطه في مدينة أصفهان (١).

وكان لعبد الملك بن عطاش ولد أسمه « أحمد » (٢) كان على عهد أبيه يبيع الكتان ، وكان يظهر أنه ينكر على أبيه مذهبه وعقيدته وأنه يتبرأ منه ، فلما فر أبوه من أصفهان لم يتعرض له أحد .

مثل: الكفاية بذر الولاية (٢٦).

وكانت تقع بالقرب من أصفهان قلمة « در كوه » وهى القلمة التى أم ببنائها السلطان ملكشاه وسماها بقلمة الملك (شاه در ) وكانت تتخذفى غياب السلاطين مستودعا للخزائن والأسلحة ومقراً لفلمان الملك وجواريه ووصيفاته، وكان يقوم بالحافظة على هذه القلمة جماعة من الديالمة فما زال أحمد بن عبد الملك يسعى لديهم حتى نصب نفسه معلماً لمؤلاء الديالمة ؛ وكان كلا جاء إلى مدينة أصفهان اشترى للجوارى ما يلزمهن من الألبسة والمقنمات والأمتمة ؛ فإذا عاد خلا بهؤلاء الديالمة وودد إليهم وكانوا هم أيضاً يحبونه و يودونه .

[ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

- لاتثق في صديق حتى تجربه ، ولولا العقل لفطُّني التراب أديم الجسِد ...!!

فقبلوا كلهم دعوته وصار في النهاية حاكمًا للقلمة وصاروا جميمًا يتبمًا له .

مثل: دولة الأشرارِ محنةُ الأبرار

<sup>(</sup>۱) الج ۱۰س ۲۹۹.

<sup>(</sup>٣) اا في حوادث سنة ٥٠٠ .

<sup>(</sup>٣) أنق ورقة ١٨ (١) .

#### [ بيتان من الشعر الفارسي في الأصل ، ترجمتهما : ]

- واها للدبر الذى أصابه الحذلان
   فأخذ يدق طبول الحرمان وأبواب العصيان ... !!
- ر وأخذ فى زهو وتفاخر يختار لنفسه من الأمور ما لا يرضى الله عنه من السيئات والشرور ... !! [س٧٠]

وآنخذ بعد ذلك دارا للدعوة بقرب مدينة اصفهان في صحراء كور ( دشت كور ) فكان يأتى إليها كل ليلة جماعة من أهل المدينة ، يدخلون في الدعوة ، و يقررون فيا بينهم أن يقوم كل جماعة منهم بنشر الدعوة في محلتهم والعمل على استمالة عدد من الناس إلى هذه البدعة ؛ فإذا تم لهم ذلك أحضروهم إلى « دار الدعوة » حتى صار عدد من دخل في الدعوة الملائين ألف رجل ، أخذوا يسابون المسلمين و يقتلونهم .

#### [ يبتان من الشعر الفارسي في الأصل ، ترجمتهما : ]

- إن كل من يزين الكفر والإلحاد ،
   يجمله الله حقيراً ذليلا بين العباد ... !!
- وإذا علت الحق ... فليس بين سائر الدرجات
   ما هو أعلى من قبة الإسلام ... هيهات ... !!

وظهر في ذلك الوقت رجل كفيف البصر اسمه « العلوى المدنى » كان يقف في آخر النهار على باب حارته بمسكا بعصاته في يده وهو يدعو الله أن يغفر لمن يأخذ بيده و يسلك به هذه الحارة حتى يوصله إلى باب منزله . وكانت الحارة طويلة مظلمة وكان منزل هذا الأعمى في نهايتها ، وكان في دهليزه جب ، فإذا أبلغ رجل « العلوى » إلى باب منزله هاجه قوم من الناس وجروه إلى داخل المنزل ثم رموه في هذه الجب ، منافذ وسراديب ، وانقضت على هذه الحال

أربعة أو خسة أشهر فُتَدِ فيها خال كثيرون من الشبان، ولم يخرج من هذا المنزل أحد، ولم يعرف أحد شيئًا عن الأموات والأحياء عمن في داخله .

#### [ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

قد تحسن شهرتك ويرق ذكرك ، ويلطف صيتك
 لكن الآيام ستكشف حتما عن حقيقة سرك(١) ... ١١

وفى يوم من الأيام أقبلت امرأة سائلة تستجدى شيئاً من هذا المنزل فسمت أنيناً موجماً فى داخله فدعت الله قائلة: «شفى الله مرضاكم ... يا من أنتم فى داخل هذا المنزل .. !! » .

#### [ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

لقد ضرب أحد الأصفياء مثلا على هذه الحال
 فقال: إن الجدران لها آذان تصغى إلى الأقوال(٢) ... !!

وظن أهل المنزل أن المرأة قد وقفت على سرهم فأرادوا أن يجروها داخل المنزل محجة إعطائها شيئاً من الخبز، ولكن المرأة تملكها الخوف وأسرعت بالفرار وقالت لجاعة من الناس على باب الحارة: لقد سمعت أنيناً في البيت الفلاني ... أنيناً موجماً ونواحاً منكراً ، وقد قصدني جماعة من الناس وأرادوا قتلي .

حَكَمَة : من استمان بصفار رجالِهِ على كبار أعماله ضيَّع العَمَل وأَوْقَعَ الْطَلَل(٢٠) .

وكان الأمر جللا ، وكانت الواقعة عظيمة ، واشتغل الناس بالبحث عن الغائبين

<sup>(</sup>۱) شه س ۱۹۸۶ س ۱۱ ۰

<sup>(</sup>۲) شه ۱٤۲۲ س ه .

<sup>(</sup>٣) فق ورقة ١٨ ب.

من أهلهم وأرتفعت الصيحات والاستغاثات ، واحتشد جمع كبير من الناس على باب هذا المنزل ثم اقتحموه عنوة وأخذوا يبحثون فى أركانه وزواياه (١٠) ، فوجدوا فى سراديبه أكثر من أربعائة أو خمسائة شخص من الناس مقتولين و بعضهم مصلوب بالمسامير على الجدران ووجدوا بينهم شخصين أو ثلاثة ما زال فيهم رمق من الحياة ، واشتهر المنزل فى سائر المدينة وسرت الذائعات بشأنه ، فهرع إليه سائر الخلق ، وأخذ كل واحد منهم يجد بين القتلى صديقاً أو قريباً ، وساد الهرج والمرج فل أصفهان بشكل لم يعهده أحد من قبل ، ثم قبض على « العلوى المدنى » وامرأته ، وجدوا في طلب أصحابه ثم أحرقوا العلوى وامرأته في سوق المسكر (بازار لشكر) (٢٠) .

# [ بيتان فارسيان في الأصل ، ترجمتهما<sup>(١)</sup> : ]

\_ الآن وقد تم مقصدك . . . فإنى استحلفك بروحك ألا تتهاون مع أحد وإلا فستراه فى شغل دائم يريد قتلك وازهاق روحك

\_ ومتى وضعت قدمك على ذيل الأفعى فاسرع بدق رأسها

وإلا فإنها ستسرع في لحظة واحدة فسَتُخسِلي جسدَك من روحك ... !!

ولما هزم السلطان محمد جيوش « صدقة » وفرغ من قتل « اياز » وعاد إلى أصفهان وجد أن هؤلاء الملاعين قد قوى شأنهم وأنهم حملوا كثيراً من الذخائر والأسلحة إلى القلعة وأنه قد مضتسبع سنواتوهم يعملون بجد دائب وحظ موافق

<sup>(</sup>۱) المراجع: انظر تفصيل حكاية «علوى المدنى» في كتاب « تاريخ الأدب في إيران ، من الفردوسي إلى السعدى » تأليف الأستاذ إدوارد براون وترجمة الذكتور ابراهيم امين المشواري طبع القاهرة سنة ١٩٥٤ (س ٣٩٣ — ٣٩٣) .

<sup>(</sup>٢) حَمَاية العلوى مذكورة على هذا النعو والتفصيل في سائر المكتب التاريخية الفارسية مثل : جت ، تـك ، رس ، حس ، ع .

<sup>(</sup>٣) هذان البيتان من منظومة من نوع الـ • تركيب بند • منظم جال الدين عبد الرزاق الأصفهاني ويبلغ عدد ابيات المنظومة برسها ٧٢ بينا .

مزودين بآلات الجيوش ومعداتها ، ومعونة عوام أصفهان حتى استطاعوا أن يأخذوا هذه القلعة . واتهم قاضى القضاة (۱) عبيد الله الخطيبي (۲) وصدر الدين الخجندي (۱) وجهاعة آخرون من كبراء أصفهان وأثمنها (۱) الوزير «سعد الملك الخبخندي بأنه ضالع معهم ، وعرضوا أمره على السلطان جملة مرات ولكن [س ١٥٥] السلطان لم يصدقهم واعتمد عليه اعتماداً كلياً . وكان له «سعد الملك » حاجب السلطان لم يصدقهم واعتمد عليه اعتماداً كلياً . وكان له «سعد الملك » حاجب يطلع على خفايا أسراره ، فلا تخني عليه خافية منها ، وقد قالوا إن صيانة الأسرار في كتمانها ، فإن كل سر لا يطلع عليه ثالث يبقى مصوناً محروساً لا يشيع ، وأما السر الذي يصل إلى آذان ثالث فإنه يتفشى بغير شك حتى تلوكه الأفواه ولا يمكن كتمانه :

# [ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته (٥) : ]

حذار أن تحدث بسر أى شخص وتظن أنه ،ؤتمن على الاسرار
 فإن له هو أيضا صاحبا يحدثه به ... !!

<sup>. (</sup>١) أنظر تفصيل ذلك في أا في حوادث سنة ٥٠٠ ( ج ١٠ س ٢٩٩ -- ٣٩٢ ) .

<sup>(</sup>۲) زن : عبد الله ، وهو الذي قبل فيه في زن : • هو حاكمها ( اي اصفهان ) والمستولى على رئاستها وهو رجل جاهل من أنواع العلوم ، خال محتال يبدى تنسأ ياظهار زهد وورع محال على عال ، ولم يسكن له سوى ضغامة جثة وغلمة لحية كثة ، .

قتل فى صفر سنه ٥٠٢ بهمدان وكان قدتجرد فى اص الباطنية تجردا عظيما وصار يلبس هرعاً حذراً منهم ويحتاط ويحترز فقصده إنسان عجمى يوم جمعة ودخل بينه وبين اصعابه ففنله ( ااج ١٠ ص ٣٣١ ) .

 <sup>(</sup>۴) يريد به صدر ألدين عبد الطيف بن عجد بن ثابت الحجندى رئيس الشافعية بأصفهان ،
 قتله الباطنية فى سنة ۲۳ و وكان ذا رياسة عظيمة وتحكم كثير (۱۱ ج ۱۰ ص ٤٦٤ ) .

<sup>(</sup>٤) زن س ۹۱ -- ۹۲.

<sup>(</sup>٥) شه س ۱٤١٤ س ٦ .

مثل: وسر الثلاثة غير الخني <sup>(١)</sup> .

وأرسل أحمد بن عبد الملك عطاش شخصاً إلى « سمد الملك » يقول له إن ذخيرته في القلمة قد نفدت، وأن رجاله قد امتنموا عن المقاومة ، وأنه يريد تسليم القلعة ؛ ولكن سعد الملك أجابه أن يصبر أسبوعاً وألا يسلم القلعة حتى يستعليم أن يهلك هذا الكلب ويقتلعه من أساسه ، قاصداً بذلك السلطان ...!! وكان يعلم أن السلطان يصاب بالحرور وأنه يحتجم مرة كلشهر فاتفق سعد الملكمع الفصاد ( الحجام ) وأعطاه ألف دينار ومشرطاً مسما حتى يقتل به السلطان . [ ١٦٠٠] وقد علم حاجب الوزير (٢٠) بتدبير الوزير و برسالة ابن عطاش إليه و بجواب الوزير على رسالة ابن عطاش ، وكان للحاجب امرأة لا يُخْفِي عنها شيئًا فحدثها أيضاً بكل هذه الأمور ؛ وكان المرأة عاشق فلما اختلت به في الليل ، وأخذا في اللهو والمؤانسة حدثته بهذه الأسرار والأقوال ، وكان للعاشق صديق يلقب به الكامل » من أتباع « شرف الإسلام » (٢٠) فحدثه بدوره و باستفاضة بكل ذلك ، وبلغ الأمر مسامع « شرف الإسلام » فلم يتمهل وأسرع في الليل إلى سراى السلطان فاختلى به وحكى له حقيقة الحال . فلما كانت الفداة ادعى السلطان أنه متعب ، وطلب الفصاد ، فلما ربط الفصاد ساعد السلطان وأخرج مبضعه ، وجد السلطان أن لون المبضع ردىء ، وتحقق من أن الكلام الذي نقل إليه سحيح .

<sup>(</sup>۱) هذا مصراع من بيت ، صدره : « وسرك ما كان عند إمرى، ، وهو من جملة أبيات الملتان الديدي ، وقيله :

أشاب الصغير وأنى الكبير كر الليالي ومر المشى تروح ونف دو لحاجتنا وحاجة من عاش لاتنفضى تمون مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة ما بق

<sup>(</sup>٢) أى حاجب الوزير سعد الملك .

<sup>(</sup>٣) يبدو أنه لقب ، صدر الدين الحجندى ، الذى سبق ذكر، فان كتب التواريخ مثل جت ، ع ، ورسالة الجوبي تذكر ، صدر الدين الحجندى ، في مكان ، شرف الإسلام ، .

مثل. « من استشار العالم فيا ينويه ، واسترشد العاقل فيا يأتيه ، وضح له الأمور ، وصلح به الجهور ، واستنار منه القلب ، وسَهُـل عليه الصعب<sup>(١)</sup> » .

ثم نظر السلطان إليه في هيبة شديدة منكراً لحاله ، وقال الفصاد : «أمّنى على روحى يامولاى » ثم أخذ يسرد له حكايته الصادقة . عند ذلك أمر السلطان رجاله أن يقطعوا عرق الفصاد بهذا المبضع نفسه فلما فعلوا ذلك اسود لونه في الحال ومات على الفور . ولم يعد للسلطان أدنى شك في أن سعد الملك ملحد حقيقة ، فلما كانت الغداة قبض عليه وعلى «أبي العلاء المفضل » وشنقهما (٢٠) .

#### [ شعر فارسي في الأصل ، ترجمته : ]

- حيثها يتجلى ضياء الصدق ، ينمحق بصيص الكذب<sup>(٢)</sup> ... !! [س ١٦١]

فإذا تقدم إليك مريد السوء ، فقتله خير

وإذا عاد عن منزلك شريداً طريداً فذلك خير ... ١١

ــ وهلا علمت بما قاله رجل فاضل شديد الذكاء

قال: لا تجاهد إذا ساء حظك فصيرك البلاء ... !!

ـــ وإلا فإن الفلك الدائر ، يمير حربًا عوانًا عليُّك ، ويقطب لك جبينه ... !!

ــ وعلى العاقل أن يتخذ لنفسه الرقى والتماويذ

حتى تنجو رأسه ءن أحابيل الفلك ومكايده ... !!

<sup>(</sup>١) فق ورقة ١٨ أ [ المراجع : تركنا عبارة • وضع له الأمور • على حالها كما وردت في النس ] .

<sup>(</sup>٢) يبدو أنه كان واحدا من اتباع سعد الملك نان أبن الأثير يقول: • وق شوال من هذه المستة ( أى سنة • • • ) قبض السلطان محمد على وزيره سعد الملك . . . وصلبه على ياب أصفهان وصلب معه أربعة غر من أهبان أصحابه والمنتمين إليه — أما الوزير نفسب إلى خيانة السلطان وأما الأربعة نفسبوا إلى أعتقاد الباطنية • ولا شك إن أما العلاء المفضل كان من الأربعة الذين اشار إليهم • ان الأثير • .

<sup>(</sup>٣) شه ص ٤٦٢ س ١٦ ، ١٨ ، ١٩ .

و بعد ذلك بيومين اثنين سلم الملاحدة القلعة ، فأنزلوا منها «أحمد بن عبدالملك عطاش» ور بطوا يديه ثم أركبوه على جمل وحلوه إلى أصفهان ونكلوا به فى خزى شديد ، ولاقى جزاء ما فعل من وزر ووبال . وخرج أكثر من مائة ألف نفر من أهل أصفهان ما بين رجال ونساء وأطفال فرموه بأنواع الوحل والبعر والروث، وأخذ المهرجون والمخنثون يدقون أمامه الطبول والدفوف و يتغنون بالأغنية العامية الآتية :

[ أغنية بالفارسية العامية ، ترجمتها : ] عطاش . . . يا خالى ياروحى . . . يا غالى قد ضعت في الحال قل لي عن الحال ..!!

وقد طافوا به فى أصفهان فى موكب كبير عظيم ثم علقوه مصلوباً مدة سبعة أيام كاملة وأخذوا يرشقونه بالسهام ثم أحرقوه فى النهاية (١) .

وقد تقدم شخص إلى « أحمد بن عبد الملك عطاش » وهو يصلب وقال له : إنك تدعى المعرفة بعلم النجوم ، فهل استطعت أن تتنبأ في طالمك بهذا اليوم المحتوم .. ؟ قال : لقد رأيت في طالعي أنني أطوف أصفهان في موكب عظيم كله جلال لم يره ملك من قبل ، ولكني لم أتخيل أن الأمر سيكون على هذه الحال . . ! !

مثل: من سرة الفساد ساءه المعاد (٢).

وخرب السلطان هذه القلعة وشكر الله شكرا جزيلا لأنه أستطاع بنتحها أن يكسر قوة هؤلاء الملاحدة المخاذيل .

<sup>(</sup>۱) أاج ١٠ س ٣٠٢ .

<sup>(</sup>٢) فق ورقة ه ب.

[ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

إن الله هو الشفيع الفتيّاح الأمور
 وبواسطته أيضا يكون العجز والقصور ... !!

مثل:من استعان بالله استغنى عن عباده ، ومن وثق به استظهر لمعاشه ترمعاده [س١٦٧] ثم أرسل السلطان بعد ذلك الأمير «شيرگير<sup>(١)</sup>» على رأس جيش جرار إلى قلعة «ألموت» فحاصرها مدة حصارا شديدا وضيق كثيرا على هؤلاء الملاعين حتى أصبح من الميقن أن يستولى عليها<sup>(٢)</sup>.

مثل: من صحّ دينه ، صحّ يقينه (٦) .

ولكن من أسف أن الدنيا الغادرة ضيعت من يده هذ الفرصة النادرة .

مثل: من عرف الدنيا وطلبها فقد أخطأ الطريق وحرم التوفيق (٢).

[ شعر فارسي في الأصل ، ترجمته : ]

- حذار ... حذار أن تمشى فى إثر الزمان وتتبع دورته فإنه من تلقاء نفسه يتابعنا ويتجه إلينا<sup>(٥)</sup> ... !!
- \_ وهكذا فعل الفاك الدائر ، فإنه يقطع حبَّمه عن ربيبه ... ١١
  - فإذا طلبت رأمه وجدت أمامك قدمه ،
  - وإذا طلبت قدمه وجدت أمامك رأسه(٦) ... !!
- فعلى العاقل أن يظل قلبه دائماً ، حائراً من أفعاله (٧) ... !!

į

<sup>(</sup>١) هو انوشتگين شيرگير صاحب آبه وساوه .

<sup>(</sup>٢) زن س ١١٧ وكذا اأ (ج١٠ ص ٣٦٩ - ٣٧٠).

<sup>(</sup>٣) فق ورقة ٦ (١).

<sup>(</sup>٤) فق ورقة ه ب.

<sup>(</sup>٥) شه ص ۸۹۱ س ۸ .

<sup>(</sup>٦) شه ص ۸۹۳ س ۱۵ - ۱٦ ،

<sup>(</sup>۷) شه ص ۸۱۷ س ۲۸ ه

فنعى الناعى فى هذه الأثناء السلطان محمداً ، فلما بلغ الأمراء خبروفاة السلطان استدعوا شير گير وأعادوه ، ولو بقى هذا السلطان قليلا لاستطاع استئصال شأفة هؤلاء المخاذيل وتدميرهم لأنه كان ملكا يخشى الله و يرعى العدل ، و يحسن سياسة الأمور و يحب العلماء ، ولكنه مع ذلك كله كان يميل ميلا عظيما إلى ادخار الأموال والتقتير بها .

مثل: من اغتر بالدنيا ، اغتص بالمني (١) .

[بيتان من الشعر الفارسي ، ترجمتهما : ]

يمتلى. بالآمال العريضة والمباهج الواهية . . . ! !

\_ وستصبح فيها حديث المجالس والأسمار بالاعمال التي انشغلت بها ليل نهار...!!

\* \* \*

وعندما كان السيد (٢) « أحمد بن نظام الملك » يتولى الوزارة قصد الإيقاع بالسيد أبى هاشم (٢) رئيس همدان وجد علاء الدولة ، فاقترح أن يؤدى [س١٦٣] للسلطان خمائة ألف دينار بشرط أن يسلمه السيد أبا هاشم .

حكمة : النميمة دناءة ، والسعاية رداءة ، وها رأس الفدر ، وأساس الشر ، فبنب نفسك سبلهما ، واجتنب أهلهما () .

<sup>(</sup>١) فق ورقة ه ب

<sup>(</sup>٢) المترجم: « السيد » هنا هي ترجمة للسكلمة الفارسية « خواجه » وكان وزراء هذا المصر يتلقبون بهذا اللقب .

<sup>(</sup>٣) زن : تضيف للى الاسم كلة الحسى ، ١ ا يسميه ، التعرف أبو هاشم ، وكلة السيد المستعملة هنا تشير إلى أنه من أهل بيت النبي .

<sup>(</sup>٤) فق ورقة ١١ (١)

## [ بيت فارسي في الأصل ، ترجمته : ]

لاتبحت عن عيب أهل الفضل إذا لم يكن فيهم عيب
 ولا تتحدث بعيب أهل الفضل إذا كان عيبهم فيك . . . 11

وقد بلغ « السيد أبا هاشم » هذا الخبر قبــــل أن يذهب أحد للقبض عليه في همدان فأسرع بالركوب ومعه ثلاثة من أولاده ، وسلك طريقاً مجهولا استطاع بو اسطته أن يصل إلى أصفهان في مدة أسبوع واحد ، ثم طلب من خواص السلطان أن يعينوا له خادماً يوصله ليلا إلى السلطان ، فلما عينوا له « لالاقرانكين » طلبه وأحضر عشرة آلاف دينار موضوعة في عشر صرر وقال له: « هذه الأموال لك ، فأدخلني الليلة إلى السلطان ودعني اختل به » ولم يكن « لالا » قد رأى مالا بهذا القدر فملكته الحيرة وقال « إن على أن أوصل هذا المال إلى السلطان. قال السيد : « بل إن هذا المال مخصص لك » فاهتم « لالا » بالأمر وقدمه إلى السلطان في نفس الليلة . وكان « السيد » شيخًا مسنًا وكان ضعيف البصر مختّل النظر وكانت « نورانى قتلغ خاتون » زوجة السلطان حاضرة في المجلس، فأخذ السيد أبو هاشم يطيل الدعاء للسلطان وأخرج دراً يتيالم يكن لدى السلطان مثله ثم بكي وقال : « إن أحمد بن نظام الملك يقصد منذ مدة طويلة تخريب بيتي ، ولقد علمت أنه اشتراني منك بخسائة ألف دينار ، ولكني على ثقة من أنك يا سلطان العالم لا تجيز أن يُباع واحد من أحفاد الرسول عليه السلام ...!! مثل: لا تقبل ما يشينك عاجله ، ويضرك آجله .

و إنى أجعل لك ثمانمائة ألف دينار ، لقاء الخسمائة ألف التي اشترانى بها ، بشرط أن تسلمه لى » .

مثل: الكريم من كفَّ أذاه ، والقوى من غلب هواه (١)

<sup>(</sup>١) فق ورقة ٦ ب.

وغلب السلطان حب المال ، فلم يحافظ على وزيره ، وقبل [س١٦] من « السيد » ما عرضه عليه ، وعاد « السيد أبو هاشم » إلى بلدته همدان ومعه القائم بالخزانة ليأخذ المال منه ، وطلب الخازن منزلا ليقيم فيه فقال السيد : « إلك ستنزل في رباط القوافل وستكون نفقاتك من جيبي الخاص لأن مقامك سيطول إلى أن يوزن هذا المال و ينقد » وغضب الخازن عند ذلك واحتد قليلا ، فقال له السيد : « إذا لم تلزم الأدب أمرت أن يصلبوك و يعلقوك في منزلك ، وأضفت إلى هذا المبلغ الذي أدفعه مبلغ مائة ألف دينار أخرى ثمناً لألف غلام أحسن منك أدباً . . ١١ »

مثل: الشرف بالهمم العالية لا بالرم البالية (١).

[ بيت شعر فارسي في الأصل ، ترجمته : ]

إننى أشرف نفسى بنفسى مثل الجواهر الغالية
 لأننى لست كالرماد يتخلف عن النار ... ١١

ولم يمض أكثر من أسبوع حتى أعد الوزان المـــال المطلوب دون أن يقترض السيد مالا من أحد أو أن يبيع شيئًا من ملــكه .

مثل: من حفظ ماله ، حسنت آماله ، ومن ركب جِدَّه غلب ضِدَّه (٢).

ثم أم فاحضروا أشجاراً ، قطعوا كل واحدة منها بقدر ثلاثة أذرع ، وأخلوا جوفها من لبها ، وجمعوا منذلك ثمانين قطعة ، ثم حاكوا ثمانين كيسا، عبأوا كل كيس منها بعشرة آلاف دينار ثم وضعوها داخل هذهالقطع الخشبية وأقفلوا رؤوسها وربطوها بأربطة من حديد ، ثم حملوا كل اثنين منها على بغل،

<sup>(</sup>١) . نتي ورته ٢٣ ب .

<sup>(</sup>۲) فق ورقة ۱۹ ب.

وأنفذ « السيد » أربعين بغلا تحمل ثمانمائة ألف دينار سارت في صحبة غلام السلطان ، وقد أعطى الغلام ديناراً واحد (١) .

مثل: من جلَّت أبوته تمت مروته .

ووصل الغلام فى مدة شهر واحد إلى السلطات ، فسأله السلطان : من أين استطاع أن يجمع السيد هذا المال كله على هذا النحو من السرعة ؟! قال الغلام : إنه أخرجه جميعه من خزانته ، وقد انقضى الوقت فى وزنه ونقده وتعبئته ، وإلا لاستطاع أن يعيدنى فى نفس اليوم الذى وصلت إليه فيه ...!! فتعجب السلطان كثيراً من هذه الأحوال ومن كثرة ما وصله من أموال (٢)

# [ بيتان من الشعر الفارسي في الأصل ، ترجمتهما (٢) : ]

\_ انظر إلى فعل هذا الفاك الدائر

لقد جعل لـكل واحد نصيبا معلوما فيه

وهو يخرج الوردة النضيرة من الأشراك الجافة
 وإذا حسن الحظ وتيقظ . . . استحال التراب الأغبر إلى مسك أذفر . . !!

ثم سلم السلطان محمد وزيره أحمد بن نظام الملك إلى « السيد أبى هاشم » ليثأر لنفسه منه .

<sup>(</sup>۱) المراجع : هكذا في الأصل ويغلب على الظن أنه اعطاء ألف دينار وأن الأصل الفارسي يجب أن يكون • يك هزار دينار • وليس • يك دينار • . أو أنه لم يعطه شيئاً

<sup>(</sup>۲) تذكر حكاية أبى هاشم الهمدانى على هذا النحو والتفصيل فى سائر كتب التواريخ (چت ، تك ، ع ، رس ، حس ) ولسكن يمسن الاعتماد اعتمادا كلياً على ما نقل فى زن (م ۷۷ — ۹۸ ) بروایه أنوشروان بن خالد لأنه كان فى ذلك الوقت يتولى الحرانة وهو الذى أرسل إلى همدان لأخذ هذا المسال ، وبفضل وساطته أعاد السلطان كند السيد أبا هاشم إلى رئاسة همدن .

<sup>(</sup>۲) شة ص ۸۹۰ س ۱۵ – ۱۹ .

مثل: من حفر بنراً لأخيه وقع فيه (١)

[ بيت شعر فارسي في الاصل ، ترجمته : ]

كل من يحفر في الطريق بئرا لاخيه ،
 يسقط إلى أعماقه . . . ويتردى فيه . . . !!

وهكذا ابتلى أحمد بن نظام الملك بالمصير الذى كان يفكر فيه ويدبره للسيد أبى هاشم.

مثل: لا تطمع في مثل ما تَمُّنع (٢) .

ولقد بلغ السيد أبو هاشم رئاسة همدان والتمتع بهذه الحال بفضل ما بذله من أموال فقد قالوا: « بالمــــال تهان أعناق الرجال » .

\* \* 4

وحداً لله تعالى ، أن مئات الأحمال الشبيهة بهذا الحمل تصل يومياً إلى أعتاب ملك العالم ، سلطان بنى آدم ، غياث الدنيا والدين أبى الفتح كيخسرو بن السلطان قلج ارسلان ، خلد الله ملكه ، بل وأكثر من ذلك أنه مظفر دائماً على أعاديه ، فله فى صباح كل يوم - عندما تطير عنقاء الصبح الصادق فى آفاق المشرق ، ويختنى غراب الليل فى زوايا المغرب - فتح جديد يطرق الأسماع ليجدد صيت فتوحاته المظفرة التى لا يحصيها عد أو يدركها حد . فلتكن حاله على هذا المنوال ما دام حياً ، ولتبق دولته ثابتة إلى يوم القيامة ، وليحقق الله لهذا السلطان الخير جملة أمانيه فى الدارين . . . بحق محمد وآله .

<sup>(</sup>۱) فق ورقة ۱۰ ب.

<sup>(</sup>٢) فق ورقة ٢٣ ب.

و إنى أجل دعائي له ولدولته في القصيدة الآتية :

[ قصيدة فارسية في مدح السلطان ، ترجمتها : ]

ــ ليكن السلطان مظفرا ما دامت الدنيا والحياة ولمكن عرشه محاذبا لأفلاك السهاء . . . !!

ولتكن عتبته وهي كعبة الكرم

منقوشة بالقبلات التي تطبعها عليها شفاه الجبابرة المتغطرسين...!!

فهو سلطان الإقبال . . . الواهب للهناء والثراء
 فليكن دائما مقيشدا الاعداء ، مربياً للاصدقاء . . . ! !

وليكن «بنيامين (١) و الماك إلى أبد الآبدين عنرة لاخيه «يوسف» ... ١١ [س ١٦٦]

ــ ولتـكن ذاته الطاهرة ، وهي صورة لعالم المعنى

لتكن دائما وجها للإقبال ، وظهرا وسندا للجند ١١٠٠٠

وليكن الغبار المرتفع من حوافر أقدام جواد الملك
 كلا تكتحل به أعين الكواكب البيبعة . . . ! !

ولتكن الساء الواسعة أقل سرادقاته ، واتبكن الشمس المشرقة أقل بيجانه ...!!

\_ ولتكنأ ، ور الدولة والملة في كلزمان، بفضل حد سيفه ، أشد قوة وأمضى بأسا ...!!

ــ وإذا دار الفلك على غير حكمه وهواه ، فليسد طريقه ، ولتتكسر عجلته ...!!

ولتدم نوبات الملك الحس في سراية (٢)... الولتكن الأقالم السبعة برمتها ساحة له

وليكن قلبه منجما للفتير الفابض بكفه على الريح (أي المعدم)
 وليكن كفه مانحا الذهب للمعدم الذي يهيل التراب على رأسه ...!!

\_ وليكن السلطان في السجاعة والرجولة ، تذكارا لـ . حيدر ، في هذا العالم(٣)

ــ ولتدم صفحة سيفه معصفرة ، بدماء أعداء ملكه وخصومه ... !!

ولتكن أقل درجاته في المعالى ، سقف هذه القبة المدورة (أي السماء)

 <sup>(</sup>١) بنيا، ين هو أخو د يوسف ، عليه السلام .

<sup>(</sup>٢) المراحم : نوبات الملك الحُمْس مي النوبات اتى يدقون فيها الطبول امام قصر الملك.

<sup>(</sup>٣) المراجع : • حيدر ، من أسماء على كرم الله وجهه .

- وحينها أيذكر ملكه ومقدار عظمته ،
   ليكن الخجل والعار لملك الإسكندر (١) ... !!
- \_ وكل من أسلم وأسه لامره وما يخطه خطه ... ليستقم طبعه كما يستقيم خط الدائرة
  - وليستمد المريخ من خادم السلطان

لقه الخاص ، واسكن السعد الأكبر له

وليكن موحد القاب في ولائه للسلطان

وليكن الشجاع الجرىء على هذه الحال. . . ! !

ولتكن آذان الأفلاك بما ينثره من درر ألفاظه...

أصدافا للدرر وأدراجا للجواهر ...!!

\_ ولتكن دموع من يكرهه ، خشية هيبته ، مددا لمـاء البحر الاخضر <sup>(٢)</sup>... !!

ـــ وقد دعا له الظفر في يوم الوغي والفتال ،

فقال : ليكن سلطان الدين مظفرا على الدوام . . . !!

ــ وقال النصر : لتدم نعمة الله ، على قلب السلطان ويده وخنجره ... !!

ــ وليكن أحسن الجواشن كفناً لعدوه فى وقت الهرب...!!

ــ وكفه هي ساحل بحر القلزم ... فلتفض دائمًا بفيض قلبه ... ١١

ــ ولتدم في قبضة أحبابه ... ثنايا طرر الأحبة ... !!

ــ وما دام التنافر بين المـاء والتراب،

وما دامَّت الخصومة بين الهواء والنار

ــ ليكن البلل والجفاف لأعداء السلطان ...

الجفاف لشفاههم ، والبلل لاعينهم ... اا

وليكن الماء في أعينهم ، والنار في قاوبهم ،
 والريح في أكفتهم ، والتراب على رؤوسهم ... !!

[ نهاية الثلث الأول ]

[۱٦٧ ه]

<sup>(</sup>١) المراجع : أى إذا قورن ماكم بملك الإسكندر بستغزى ويخجل لأنه قليل بالنسبة لملك السلطان .

<sup>(</sup>٢) المراجع : أي لتنس دموع شائه بنزارة انكون مددا للمعيطات .

# السلطان الاعظم معز الدنيا والدين أبو الحارث سنجر بن ملكشاه برهان (۱) أمير المؤمنين

کان السلطان سنجر قمحی اللون ، مجدر الوجه (۲۲)، تام اللحیة طولا وعرضاً ، غیر أن بعض شار به تلاشی بسبب الجدری ، وکان عالی المنکبین ، فارع الطول ، رحب الصدر .

وكان توقيعه « توكلت على الله (٣) » .

ووزراؤه هم : الوزير معين الدين مختص الكاشي (،) ، والوزير شماب الدين (،) أبو المحاسن بن الفقيه الأجل أخي نظام الملك ، والوزير شرف الدين

<sup>(</sup>۱) نی ، زن ، و د زن ، ، عین .

<sup>(</sup>۲) ورد فى تاريخ الحكاء الشهرزورى أنه حيثا ظهر الجدرى على سنجر كان صغيراً وآن الحكيم عمر الحيام ذهب لعيادته ، فلما خرج من عنده سألة الوزير : كيف وجدت حالته ، وبأى شىء عالجته ؟ فأجاب الحيام : إن حياة هذا الصبي مخيفة ومن الجائز ألا ينجو ، فنقل غلام حبسى هذا السكلام إلى سنجر ، فلما شنى كان يكرة الحسكيم الحيام ، ولا يعجب به ( ارجم الى حواشى جهار مقاله للملامة محمد القزويني ، ص ٢١٢) :

 <sup>(</sup>٣) جاء نى ‹ زن › ص ١٦٦ : وكانت علامة سنجر تحت ‹ قوس الطنراء › وفوق يُهـ ,
 بسم الله ‹ توكات غلى الله › .

<sup>(</sup>٤) زاد د ١١ ، و د زن ، أبو نصر بن الفضل .

<sup>(</sup>ه) ق د زن د ص ۲۹۷ : شهاب الإسلام عبد الدوام ، وق ۱۱ د شهاب الإسلام عبد الرزاق ، .

أبو طاهر (۱) ماميسا (۲) القمى ، والوزيريغان بك (۲) الكاشغرى ، والوزير قوام الدين أبو القسم (۱) ، والوزير ناصر الدين طاهر بن فخر الملك .

وحجابه هم : الأمير الحاجب غزغلي (٥)، والحاجب حسين (٦) ، والحاجب نظام الدين محمود الكاشاني (٧)، والحاجب فلك الدين على الجترى . [ س١٦٨]

وكان السلطان سنجر ملكا لم يتمتع شخص من آل سلجوق بطول العمر كا تمتع به ، وقد ظفر بطيب الميش ، وتحصيل المال ، والحصول على المراد ، وقم الأضداد وفتح البلاد ، وكانت له هيبة الملوك وعظمتهم ، وكان خبيراً برسوم العمران ، وقوانين السلطنة ، وقواعد الحكم ونواميسه .

حكمة: « من أصلح نفسه أرغم أعاديه ، ومن أعمل جدّه بلغ أمانيه (^^) وكان فى الأمور الجزئية ساذج القلب، متحفظ الطبع ، ولسكنه كان ذا رأى صائب وعزيمة صادقة فى وقت قيادة الجيش ، والقتال مع العدو ، وكان له ولع بالمدل والإنصاف ، والتقوى والعفاف .

حَمَّة : «تَاجِ الملكُ عَفَافَه ، وحصنه إنصافه ، وسلاحه كَفَافُه، وماله رعيته (٩)».

<sup>(</sup>۱) زاد د زن د سمد بن على بن عيسى .

<sup>(</sup>٢) لم ترد هذه الكلمة في سائر الكتب .

<sup>(</sup>۳) کذا فی الأصل ولسکن من المحتمل أنه سهو من النساخ ، فقد ذکر فی • جت ، و « م » وهما یستمدان علی راحة الصدور « طنان » و « تفان » وفی «زن» تفار » وفی « حس » « تفار » وذکر اسمه علی أنه محمد بن سلیمان » وقد ذکرت ترجة حال « یفان بك السکاشغری » فی تذکره هفت إقلیم » وذکر اسمه « تفار بك » بدل « یفان بك » ریبدو أن هذا هو الصحیح فی تذکره فی « زن » نصیر الدین أبو القسم مجمود بن أبی توبة المروزی »

<sup>(</sup>ه) ذكر في د زن ، ص ١٨٥ : غز اغلي السلاحي .

<sup>(</sup>٦) زاد د جت ، بن داود المرعزى :

<sup>(</sup>٧) ني د جت ، : الكاشائي .

<sup>(</sup>٨) فتي ، ورقة ١٩ (١) :

<sup>(</sup>٩) فق ، ورقة ١٨ ب:

وقام « سنجر » بتسعة عشر فتحاً منذ ابتداء عهده ... ومنذ صار ملكاً على خراسان من قبل أخيه بركيارق ، إلى أن انقضت أر بعون سنة من حكمه ، لم يصبه فيها وهن ، ولا حلت به هزيمة قط .

مثل: « من ركب الجد غلب الضد (١) ه .

وقد استولى على غزنه ، ولم يغزها شخص من آل سلجوق قبله ، وأجلس بهرامشاه (۲) من أبناء الغزنويين على العرش ، وقرر أن يؤدى إلى خزانته — يومياً — ألف دينار من عوائد المدينة ، فدين — هناك — عاملا من قبله ، لتحصيل هذا المال .

حكمة: « اصطناع العاقل أحسن فضيلة ، واصطناع الجاهل أقبح رذيلة ، لأن اصطناع العاقل يدل على تمام العقل، واصطناع الجاهل يدل على استحكام الجهل<sup>(٣)</sup> » .

كا استولى أيضاً على ملك سمرقند ، وكان سبب ذلك أن أحمد خان (1) كان قد عصى بعد وفاة بركيارق ، فحاصر سنجر المدينة أربعة أشهر واستولى عليها في سنة أربع وعشرين وخسمائة (٥) ، وأسر أحمد خان واستخلص جملة ولايات كانت في قبضة أبيه ملكشاه ، كا أخضع ملك سجستان وخوارزم تحت حكمه ، ومنح اتسز بن محمد بن نوشتكين غرجه (١) مُلك خوارزم ، وأعطى تاج الدين

<sup>(</sup>۱) فق ، ورقة ١٦ ب.

۲۲) ارجع فی شرح هذا الی ، ۱۱۰ فی حوادث سنة ۵۰۸ ( ج ۱۰ س ۳۳۳ -- ۲۵۲ -- ۲۵۲ -- ۲۵۲ ---

<sup>(</sup>۴) نق ورقة ۱۹ ــ أ .

<sup>(؛)</sup> كذا أيضًا في « زن » و « زت « و • اا » : عمد وهوالمروف أيضًا بارسلان خان

<sup>(</sup>ه) داا : ج ۱۰ ، ص ۲۵ .

الأمير أبا الفضل مُلك نيم وز بزابلستان ، وكان قائد جيشه في أغلب حروبه العظيمة ، وكانت له مواقف مجيدة في موقعتي غزنه و بيلان (١).

وقد رحل «سنجر» إلى المراق بمد وفاة أخيه السلطان محمد في ابتداء سنة إحدى عشرة وخمسائة ، وكان السلطان محمود بن محمد قد جلس على عرش السلطنة فحفزه أمراؤه على محاربة عمه ، ولكنه هزم ، وفر إلى أصفهان مدحورا<sup>(۱)</sup> . وأخذ السلطان سنجر يو زع الولايات ، وينشر العدل في سائر الأرجاء .

# [ أبيات فارسية في الأصل، ترجمتها: ]

- كل شخص يعدل وهو على عرش الملك ، تستقر السعادة في قلبه (٣)
  - فيزهو التاج على رأسه ، ويثبت العرش من تحته
  - وينعم به التاج والعرش ، ويبأس منه العدو ، ويسعد به الحظ
- فإذا دار الفلك الفاني دورته ، بقيت ذكرياته الطيبة<sup>(١)</sup>
  - وكل شخص يكون زاده العلم ، يموت جسدا ، و اكن اسمه لا يموت أبدا
    - فعامل الناس جميعاً بالحسنى . ولا تساك سوء السبيل فى الدنيا<sup>(٩)</sup>
      - فإن كل شخص يفكر في السوء ، يسيء في النهامة إلى نفسه
  - ولا يعرف إنسان ما تكنه القاوب ، فليس للخلق طريق إلى هذا الحجاب
    - وكل ملك يتخذ العدل ديدنا ، بذكر كل شخص عدله مفير شك<sup>(٦)</sup>...!!

<sup>(</sup>۱) ۱۱۰ فی حوادث سنته ۵۰۸ ( ج ۱۰ ص ۳۵۳ — ۱۰۵ ) و د زن ،

ص ٢٦٢ -- ٢٦٤ والقصود ( نفس الحرب التي أجلس سنجر بعدها بهرامشاه على عرش غزنه)

<sup>(</sup>۲) ارجع فی شرح هذا إلى د زن ، س ۱۲۵ وما بعدها ، و ۱۱۰ حوادث سنة ۱۳۰ ( ج ۱۰ ص ۳۸۰ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٣) د شه ع ص ۱۹۱۸ ع س ۲۸ .

<sup>(</sup>٤) د شه ، س ١٦٧١ ، س ٢٣ -- ٢٥ .

<sup>(</sup>ه) د شه د س ۱۹۰۳ ، س ۲۲ -- ۲۳ .

<sup>(</sup>٦) د شه ۱ س ۱ ۱ ۱ ۲ م س ۱ ۲ ۲ ۲ ۵ ۵ ه

وقد أرسل على بار الذى كان حاجب الملك محود نائبه أبا القاسم الآنساباذى (۱) إلى السلطان سنجر ملتمساً المعذرة على لسان محمود ، قائلا إن ماحدث منه ناشى ، عن طيش الطفولة ...!! وقد استقرالرأى على أن يلحق بخدمة عمه بالرى ، وأن يبقى بها شهراً ، وأن لايدق له بوق تركى فى وقت الركوب أو النزول ، وألا تكون له خيمة حمراء جهرمية (۱) ، وأن يسير مترجلا فى ركاب عمه فى أثناء ركو به أو ترجله ، وأن يترك كل ما يكون من شعائر السلطنة ورسومها (۱) ، وقد ظل على هذه الحالة شهراً فى خدمة عمه .

مثل: « من أحكم التجارب أحمد المواقب (١) ».

فلما فعل ذلك أنابه السلطان سنجر عنه في العراق ومنحه كل ما كان قد تركه من رسوم السلطنة وشعائرها ، وأعطاه خلعة خاصة ، كما منحه قباء ورصعاً بالجواهر ، وجواداً للنو بة مسرجاً بسرج أحمر ، وفيلا عليه هودج مرصع ، وأنعم على أمرائه أيضاً على حسب درجاتهم ، وأرجعه إلى دياره معظا مبجلا(٥)

شعر (۱)

لاتطمعن إلى المراتب قبل أن تتكامل الأدوات والأسباب إن الثمار تمر قبل بلوغها طعماً وهن إذا بلغن عذاب [س١٧١] [س١٧٠] [بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته : ] \_\_\_\_\_\_\_ بعب أن تلتمس الامور فى أوقاتها ، لانها فى غير أوقاتها واهمة (٧)

<sup>(</sup>۱) اسمه ناصر بن على ، ولقبه زين الدين ، وهو المسروف بأبى القاسم الدركريثي الرجم إلى • زن ، ص ١٣٤ .

<sup>(</sup>٢) المراجع : « جهرم، مدينة في إقليم فارس مشهورة بصناعة هذا النوع من الحيام ،

<sup>(</sup>٣) ﴿ زُنَّ مَ ١٢٨ — ١٢٩ .

<sup>(</sup>٤) • فق • ورقة ١٦ س

<sup>(</sup>ه) د ۱۱ ، ج ۱۰ ص ۸۸۳ - ۲۸۹ د زن ، ص -- ۱۲۸ - ۲۲۱ .

<sup>(</sup>٦) الشعر لمؤيد ألدين الطانرائي ( الديوان طبع القسطنطينية ص ٧٥ — ٧٦ ) .

<sup>(</sup>٧) يرد هذأ البيت الفارسي في الأصل بعد البيتين المربين .

ووكل «سنجر» إلى عماله أن يأخذوا الضرائب من كل مدينة من مدن العراق وأمهات البلاد ، وصار — منذ ذلك الوقت — السلطان الأعظم ، و بسط نفوذه على سائر الأنحاء ، وقرئت الخطبة باسمه من حد كاشغر إلى أقصى بلاد البمن ، ومكة والطائف ومكران وعمان وآذربيجان إلى حدود بلاد الروم (١) ، وقد ظلت الخطبة تقرأ باسمه بعد وفاته أكثر من عام (١) ، وكان ملكا مبارك الأثر تقيا ، حسن اللقاء ، دائم الخشية لله ، وقد صار إقليم خراسان في عصره مقصداً للناس جيما ومنها للعلوم ، ومنبعا للفضائل ، ومعدنا للفضل والعلم ، وكان سنجر يحترم علماء الدين احتراما كبيراً ، ويتقرب إليهم تقربا تاما ، ويميل ميلا كاملا علماء الدين احتراما كبيراً ، ويتقرب إليهم تقربا تاما ، ويميل ميلا كاملا إلى الزهاد والأبدال ، ويختلى بهم .

وكان لا يتكلف في ملبسه ، فكان يلبس – في أكثر الأوقات – ثوبا زندنجيا<sup>(7)</sup> ، أو ثوبا عتابيا<sup>(3)</sup> من الحرير غير المنقوش ، وصديريا رقيقا ، ولحكنه كان يديم الجلوس على العرش ولا يتخلى عن أمور السلطنة . فلما خضمت له جميع أرجاء الدنيا ، ودان له ملوك الأطراف ، ونفذ أمره في مشارق الأرض ومغاربها ، انتهز أمراء دولته وحشمه الفرصة فطغوا و بغوا ، وساعدهم طول أيام دولته ، وسعة أسباب نممتها ، ووجدوا أن يداً لا تعلو على أيديهم ، فتطاولوا على الرعايا وظلموه (٥٠). وأخذوا في اقتراف المظالم في إقليم ماوراء النهر وعانوا فيه فساداً .

<sup>(</sup>١) • زن ، رس ١٦٠ ، ١١ ، ج ١١ ، ص ١٤٧ .

 <sup>(</sup>۲) إلا فى بنداد فإنه لما وصل خبر موته [ أى موت سنجر ] إلى بنداد قطمت خطبته
 ولم يجلس له فى الديوان للعزاء ... « اا » ج ١١ ، ص ١٤٧ .

 <sup>(</sup>٣) المراجع:منسوب إلى بلدة • زندنه ، بالقرب من بخارى ، وإلى هذه القرية تنسب
 الثياب الزندنجية بزيادة الجبم وهي ثياب مصهورة ( انظر معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>٤) نوع من الثياب ينسب إلى مخترعه ، فهو يعرف باسم العتابي .

<sup>(</sup>۵) د زن ، س ۲۷۲ .

[ بيت فارسى في الأصل ، ترجمته (٢٠) : ]

\_ إذا ما وجدت جسدك معافى قويا ،

فلا تغفل ... وفكر في المرض والألم والسقم ...!! [س ١٧٢]

وفى شهور سنة خس وثلاثين وخمائة ، عندما انتقل السلطان من عاصمته مرو إلى مدينة سمرقند لتفقد تلك الولاية التى بعد عهدُه بها ، واضطربت أحوالها ، وكذا لما شاع من أن كفار «الخطا» يقصدون بلاد الإسلام ، شكا أهالى ولاية ما وراء النهر من شدة وطأة جيش خراسان ، وقسوة حشمه وأتباعه ، وأن فرسان خراق (٢) الذين كانوا قد انهزموا ونكبو اعدة مرات قد أرسلوا شخصا منهم - في السر - يستدعون كافر الخطا(١) .

مثل: «كني بك داء أن ترى الموت شافيا » (٥) .

[ مصراع(٦) فارسى فى الأصل، ترجمته : ]

ــــ ارحم من تكون راحته الموت ...!!

ومضى جيش خراسان في هذه الصورة من البغي والغلواء ، وقد استةر

<sup>(</sup>۱) • نق ، ورنة ۱۹ – ۱.

<sup>(</sup>۲) د شه ۲ س ۱۹۱۹ تا س ۷ ۰

<sup>(</sup>٣) في د زن ، قرلق . وفي نسخة البدل تُشرلق وقرلقية ، وفي د أا ، قارغلية .

<sup>(</sup>٤) وزن ، س ۲۷٦ -- ۲۷٧

<sup>(</sup>ه) عجزه: • وحب المنايا أن يكن أمانيا • وهو مطلع الصيدة للمتنى يمدح بها كافوراً الاخشيدى ( ديوان المتني ، طبع برلين ، ص ٦٢٣ ) .

<sup>(</sup>٦) في النبخة الأصلية : شعر -

فى رأس رجاله أن أحداً فى المالم لاطاقة له بمقاومتهم ، فعرضوا مائة ألف فارس وأخذوا يتباهون و يغترون بأنفسهم .

مثل: « القايل مع التدبير أبقى من الكثير مع التبذير (١) . »

فتوجه إلخان الحكافر (۲) الخطائي إليهم على رأس جيش في عدد الرمل والنمل، وتبعه فرسان الخراق الذين بلغو اثلاثين أو أربعين ألف فارس، فانهزم أمامهم جيش خراسان بحيث قتل ثلاثون ألف رجل من بينهم ثلاثة [س١٧٣] أو أربعة آلاف رجل من منهوري الأمراء، وأصحاب المناصب، وأرباب الدولة فضعف أمر السلطان (۲)، وسدت عليه المسالك من خلفه ومن أمامه، فقال له تاج الدين أبو الفضل، ليس هذا يا مولاي مكان الوقوف والثبات، فالوقوف غير محمود، عند ذلك شق السلطان طريقه ومعه ثلثائة فارس مدرعين بالحديد في وسط جيش الكافر وأخذو ا يقاتلون، فلم يخرج من بينهم إلا وقد هلك سائر رجاله، باستثناء خمسة عشر رجلا، ثم توجه إلى الصحراء، وأخذ دليلا من التركان وتوجه إلى بخارى، قاصداً قلعة ترمذ (١٤).

<sup>(</sup>۱) فق ورقة ۱۱۷

<sup>(</sup>۲) كذا ق الأصل ولسكن ق • جت • وق طبقات ناصرى ( ترجة راورتى ص ١٥٤) • انخان • ويقال إن هذه النسبية أصح ، ولم ترد ق أى كتاب من كتب التاريخ • إلحان ، فيا أعلم ، وهما أثلث تب أخرى تذكر بعل الحان • كورخان ، وكان لفظ كورخان لفب ملوك المراحطائيين ، وليس اسماً لواحد منهم على الحصوص ( حواشي چهار مقاله ) وكذلك كلة • انخان ، فإنه يظهر مها أنها لقب وليستاسم شخص مخصوص لأن • آت ، في المانة التركية بمني حصان و • خان ، بمني قائد وفاتخان في رأ في كان قائد جيش كورخان • سپاهسلار ، ، ورزم هنري هورت J. R. A. S. 1876. p. 272 ) ا . جم أن إضاً إلى طبقات ناصري ، ص ٢٩٦ م .

 <sup>(</sup>٣) وقفت هذه الواقعة في عام ٣٦٥ هـ وهي معروفة مجرب تطوان وهي موقع على باب
 سمرقند د اأ ، في حوادث سنة ٣٦٥ ) .

<sup>(</sup>٤) الجسسه.

#### [ أبيات فارسية في الأصل، ترجمتها : ]

- ــ روى حكم هذه القصة العظيمة ، فقال إذا هرب أسد من محاربة ذئب
  - فيجب على الذئب ألا يباغته من خلفه ،

لأن ما أصابه إنما أصابه من سوء الحظ

- فالحظ السيء حية رقطاء مفترسة ،
- توقع الاسد الهمور في شراكها في لحظة واحدة(١)
  - ولا يبق الحظ الحسن لإنسان دائما ،
     ولا يبق له الكنز ولا التاج ولا العرش
  - فينبغي تخليد الاسم ، لا الإمعان في الهوى ،
     فاطرح الغواية وارفع اسمك عاليا(٢)

ثم أخذ بقايا الجيش والمبعثرون من جنده يلحقون به من سائر الأنحاء ، وأخذوا يتبادلون التهنئة بالناجين ، والتعزية في المستشهدين .

ويقول فريد (٢٦) الكاتب هذه الرباعية في تلك الواقعة :

[رباعية فارسية في الأصل، ترجمتها: ]

- أيها الملك! إن الدنيا قد استقامت بحد سنانك واقتص سيفك أربعين عاما من أعدائك
- فإذا أصابتك عين السوء فإن هذا أيضا من فعل القضاء ،
   والله ـــ وحده ـــ هو الذي يظل على حال واحدة ...!!

حَمَّة : « إذا أشكل عليك الأمور ، وتغير عليك الجمهور ، فارجع إلى رأى

<sup>(</sup>۱) شاص ۸۹۷ ، س ۶۰

<sup>(</sup>۲) شه س ۲۰۱۱ ، س ۸ – ۹ ،

<sup>(</sup>٣) فريد الدين السكاتب ، بقول دولتشاه السمرقندى كان تاميذ الأنورى ، وكان يلازم دأعًـا بلاط الساطان سنجر ، وقد حفظت بعنى أشعاره فى لباب ألألباب لعوفى (ج ١ ، يلازم داعًـا بلاط الساطان سنجر ، وقد حفظت بعنى أشعاره فى لباب ألألباب لعوفى (ج ١ ، يلازم داعًـا ) .

العقلاء ، وافزع إلى استرشاد النصحاء ، ولا تأنف من الاسترشاد ولا تستنكف من الاستمداد ، فلأن تسأل وتسلم خير من أن تستبد وتندم (١) . ه [١٧٤٠]

فلما هرب السلطان وقف تاج الدين ملك نيمروز مكانه في قلب الجيش ، وقاتل قتالاً عنيفاً ، وبارز مبارزة ماهرة ، حتى تعجب منه عسكر الخطائيين ، وحماوه إلى الخان (٢) فمكث عنده عاماً مكرماً (٦) ، وكانت تركان خاتون مقيمة هناك (١) ، فأرسلها (٥) بعد عام إلى السلطان .

مثل: « عادة الإحسان مادة الإمكان (١٦) ».

واستولى الأنخان على ملك ما وراء النهر ، ومنذ ذلك التاريخ وابنة سنجر عند ( الخان خانان<sup>(۷)</sup> ) .

وعند ما نكب جيش خراسان أعلن أتسز ملك خوارزم العصيان ، وأغار على مرو ونيسابور ، واستولى على الخزائن والذخائر (^) ، فلما أرسل إليه السلطان متوعداً ، أجاب بهذه الأبيات المعروفة على الأفواه (٩):

<sup>(</sup>١) فقورقة ١٨ ا [ المراجع : ابقينا العبارة بنصهاكما وردت ] .

<sup>(</sup>٢) جت: أنخان .

<sup>(</sup>٣) دزن عس ۲۷۸ ، دا ا ع ۱۱ س ۵۷ ،

<sup>(</sup>٤) هي زوجة السلطان سنجر واينة محمد ارسلان خان ( صاحب ماوراء النهر ) ١١ ج ١١ س ٥٧ . .

<sup>(</sup>٥) فديت تركان خاتون مخمسائة ألف دبنار ( زن ).

<sup>(</sup>٦) • فق ، ورفة ١٨ ب.

<sup>(</sup>۷) یمنی و گورخان و ، خان خانان و ترجه و گورخان و باللغه الفارسیه ، ارجم الی طبغات ناصری ترجمهٔ راورتی ، ص ۹۱۱ ح ، والی چهار مقاله نصر میرزا محمد النیزویی ص ۱۱۳ ح .

<sup>(</sup>A) «زن ، س ۲۸۰ ، ابن الأثير ج ۱۱ ، س ۵۸ .

<sup>(</sup>٩) ارجع إلى لباب الألباب لعوني ، ج ١ ، ص ٣٧ .

#### [بيتان فارسيان في الأصل، ترجمتهما: ]

إذا كان حصان الملك سريع العدو ، فإن حصانى \_ أيضا \_ ليس أعرج
 فتعال هنا وأنا أذهب إلى هناك ، فليس العالم ضيقا ... !!

واستطاع السلطان بمد عام واحد جمع الشتات ، وإحياء الموات ، فجاءته الرسل من الأطراف بالأحمال والهدايا ، واستقام له شأن الملك من جديد .

و بعد ذلك بسبع سنوات ، أى فى سنة ثلاث وأربعين وخمسائة — جاء السلطان إلى الرى ، ورجع السلطان مسعود من طريق بغداد ، ولحق بخدمته ، وجاء رسل أطراف خراسان إلى خدمة السلطان الأعظم فى الرى ، [ ١٧٥٠] فاستقبلهم استقبالا رسميا وكان السلطان مسعود حاضراً (١) .

#### [أبيات فارسية في الأصل، ترجمتها: ]

\_ هكذا يقول الملك السعد الحظ:

إنني صرت \_ بفضل العدل \_ جديراً بالعرش

\_ وإن الله قد أعطاني كنوزا كثيرة

فلا أريد التطلع إلى جمع المـال(٢) والحرص عليه

\_ لأننا لسنا محتاجين إلى ثروة ، تجلب لعنتها تنغيص الروح

\_ فإن من يتغذى بلحم الفقير ، سيتربي الناس ــ من غير شك ــ على جلده (٣)

فلا ينبغى لملك في الدنيا ، أن يبتى له ذكر إلا الخير والاستقامة .

وبماذا تنفع الكنوز مع احتمال الآلام ...؟ ا
 ولماذا تحتمل الغمص في هذه الدنيا الفانية (٤) .... ؟ ا

<sup>(</sup>۱) دا ا ، ج ۱۱ ، س ۹۶ ، دزن ، س ۲۲ .

<sup>[</sup> المراجع : المقصود به السلطان مسعود بن محمد بن ملسكشاه ] .

<sup>(</sup>٢) د شه ۶ ص ۱۳۲۳ ، س ۲۷ .

<sup>(</sup>٣) د شه ، ص ۱۹۲٤ ، س ۱۰ - ۱۱۰ .

<sup>(</sup>٤) دشه، ص ١٦٢٦ ، ٣٣ — ٢٠٠

ــ ولسوف لايهنأ بك المقام فى الدنيا ، فن الحير أن تنعم بالمأكل والمشرب (١)

ــ وأنفق بقدر ما لديك من مال ،

وحرر قلبك من الحرص على تكثير النقود والأووال٢٠٠...١١

\_ فلاشك أن كل إنسان يثني دائما ، على الملك الذي تعمر بفضله الأرض...١١

وقد عرضوا عند استقبال السلطان بهرامشاه بن مسعود عند قدومه من غرنه رأس سورى (۲) ملك الغور مع الهدايا التي كان السلطان بهرامشاه (۱) بن مسعود قد أرسلها من غزنه ، وقال فريد المكاتب هذه الرباعية .

## [ رباعية فارسية في الأصل ، ترجمتها (°) : ]

\_ إن الذين نافقوا في خدمتك ،

قد قضوا عمرهم في خدعتك .

لقد مات سام - أعاذك الله - بالسرسام
 وها هى رأس « سورى » قد جلبت إلى العراق ... ۱۱

(ولقد كان سام أخا لسورى ملك الغور) ؛ فلما جدد سنجر العهد مع مسعود أقام فى الرى ستة عشر يوماً ومنح السلطان مسعود وجميع أمراء العراق خلعا قيمة ، ثم رجع فى رمضان من هذا العام .

و بعد عام ثار ملك الغور الحسين (٦٦) بن الحسين طالباً الثأر [ س٧٦٠]

<sup>(</sup>۱) دشه، س ۱۷۹۵ ، س ۲۷ ،

<sup>(</sup>۲) د شيره ص ۱۹۲٤ ، س ۱۸ .

<sup>(</sup>٣) يني سيف الدين سورى بن الحسين .

<sup>(؛)</sup> كذا في د جت ، وهو الصواب .

 <sup>(</sup>ه) تنسب هذه الرباعية في د تسك ، و د رس ، و حس، إلى غر الدين خالد الهروى .

 <sup>(</sup>٦) في النسخة الأصلية الحسن ، وهذا سهو ظاهر لأن المقمود • علاء الدين الحسن الحسن المعروف بجهانسوز ، ارجع إلى حواثى جهار مقاله ص ١٥٧ .

لأخيه (۱) ، وعصى معه «على الجترى» الذى كان الأمير الحاجب للسلطان، وصاحب إقطاع هراه .

مثل: « الجهل يزل القدم ، والبغي يزيل النعم (٢) »

وكانت ثورة «على الجترى» بمدد من الملك الحسين (٢) ، وكان هذا العصيان شديد الوقع على نفس السلطان ، لأن الجترى كان من صنائمه ، وقد رفعه ، ن درجة مضحك الملك إلى منصب الحجابه (١) وجاء السلطان من مرو إلى نواحى هراة (٥) وكان مع ملك الغور جيش كامل من الفرسان والمشاة وقد بذلت في الحرب مجهودات شاقة هزم على أثرها الغور ، وأسر الملك الحسين وعلى الجترى فأم السلطان بشطر على الجترى نصفين تحت العلم ، وأبقى الملك الحسين أسيراً لديه ، وبهذا الفتح از دادت هيبة السلطان وعظمته ، فإنه لم يكن قد انتصر بعد واقعة الحطا ، وأخذت أمور الملك تنتعش من جديد .

[ أبيات فارسية فى الأصل ، ترجمتها : ] ـــ هكذا يكون رأى الفلك الدائر ، فثبت أقدامك مع رأيه(٦)

<sup>(</sup>۱) یذکر فی النسخه الأصلیه أنه ابن أخیه ، وهذا سهو آخر لأن علاء الدین الحسین المجاع آراء المؤرخین هوأخو سیف الدین سوری ، و بستنبط من هذه العبارة أن الحرب التی سیرد ذکرها بین سنجر وعلاء الدین و قدت فی سنه ٤٤٥ ه وهذا لیس صححا لأنه بتصریح نظامی عروضی السمر قندی مؤلف چهار مقاله ( ص ٦٥ – ٦٦ ، ٨٧ ) سالدی کان هو نفسه حاضرا فی هذه الواقعة مع السلطان علاء الدین — أن الحرب وقعت فی عام ٤٧ ه علی باب أو به .

<sup>(</sup>۲) و فق ، ورنة ۱۸ ب

<sup>(</sup>٣) في النسخة الأصلية حسن .

<sup>(</sup>٤) • تىگ ، س ٤٦٠ .

<sup>(</sup>٥) هران كذا ق الأصل بهاه متفلة ، وهي إحدى أشكال اسم مدينة • هرات • مثل • هرى ، و • هرا ، وهذا صجعع وجائز ، كما فق منوچهرى الدامنانى إحدى قصائده ( الديوان طبع كازيمرسكى ص ٢٠٣ ) أرجع في شكل • هرا ، إلى كتاب أسرار التوحيد في مقامات الشيخ أبى سعيد طبع زوكوفسكى ص١٤١ ، ص ٣ ) .

<sup>(</sup>٦) في « شه ، ترد الشطرة الثانية برواية أخرى معناها • وليس لنا ثبات مع رأيه .

فإن للفلك قلباً علوءاً بالمحبة
 كما أن له قلباً عملوءاً بالحقد، ووجها عملوءاً بالعبوسة

\_ فقد خلق الله العالم على هذا الذحو ، وهو أنه يجب أن تشرب مايسقيك (١)

وعلى نفس المنوال تدرر شمس الفلك

فتحمل في إحدى يديها سيفاً وفي الآخرى شفقة (٢)...!!

ـ فلا تَعَشْفُ في وقت الغضب ، ولاتعيث في وقت العفو<sup>(٦)</sup>

فلا يحد أحد راحة بغير تعب
 ولا يدور الزمان مشرقا على نمط واحد<sup>(1)</sup>...!!

- وأن يخلد شخص على هذه الأرض ، فالتجيء إلى الله فهو حسبك (٥) ...!! وفي أواخر سنة ثمان وأربعين وخسمائة كانت حادثة الغز (٢٦) ، والغز فرسان من التركمان كان مقامهم ومرعاهم بختلان من أعمال بلخ ، وكانوا كل عام يدفعون خراجا قدره أربعة وعشرون ألف رأس من الغنم يقدمونها لمطبخ السلطان ، وكان هذا الأمم من اختصاص رئيس المطابخ ، فكان يذهب شخص من قبله لاستيفائها منهم ، وكما كانت عاده الحاشية في التسلط والتجبر ، كان هذا الشخص الذي يذهب من قبل رئيس المطابخ يعتدى عليهم ، و يسرف في تغيير الخراف واستبدالها ، و يبالغ في ذلك مبالغة شديدة .

<sup>(</sup>١) النمغة الأصلية « كما يرعى ، بدل « لما يسقيك ، .

<sup>(</sup>۲) د شه ، ص ۱۱۹۱ ، ۳ ۳ – ۰ .

<sup>(</sup>۳) د شه، ص ۱۹۱۹ ، س ۱۹ – ۱۹ .

<sup>(</sup>٤) « شه» ص ۱۹۵۱ ، س ٦ ·

<sup>(</sup>٥) ، شه، ص ١٥٩٠ ۽ س ١٤٠

 <sup>(</sup>٦) أا • ج ١١ ، ص ١١٦ ، • زن • ص ٢٨١ وما بعدها وفي سائر السكت.
 في أثناء ذكر السلطان سنجر .

<sup>(</sup>٧) . د شه ۱ س ۱۷۲۹ ع س ۱۱ ه

وكان يتطاول عليهم بلسانه ، وكان بينهم أمراء عظام ، ورجال أصحاب نعمة وجاه ، فكان يطمع في رشوة منهم .

مثل: « الرشوة تشين الأعمال ، وتفسد العال(1) »

وكان الغز لا يحبون تقديم الرشوة وتحمل المذلة ، فقتاوا ذلك الشخص في الخفاء ، فلم يعد في الموعد المحدد ، وسمع برئيس المطابخ بحقيقة الحال ، فلم يستطع إخبار السلطان بحقيقة أمره ، وتحمل الغرامة على نفسه وهيأ المطبخ رواتبه المقررة ، واستمر الحال على ذلك حتى وصل الأمير اسفهسالار قماج والى بلنخ إلى خدمة السلطان في عاصمته مرو ، فأخبره رجال الحاشية ورئيس المطابخ بهذا الأمر ، فقال قماج السلطان إن الغز قد علا شأنهم ، وهم قريبون من ولايتى ، فلو منحنى سلطان العالم حكمهم ، فإننى أتولى عقابهم و إخضاعهم ، وأؤدى راتب المطبخ ثلاثين ألف رأس من الغنم ...!! فأجابه السلطان إلى طلبه ، وأرسل قماج شحنة عليهم من قبله ، وطالبهم قماج بغرامة لقاء عصيانهم ، فلم يستسلموا، ولم يمكنوا [م١٧٨] شحنته من السيطرة عليهم وقالوا : « نحن رعية خاصة للسلطان فلا ندخل تحت حكم شخص غيره » . واستخفوا بالشحنة فطردوه .

مثل : « اعص الجاهل تسلم ، واطع العاقل تغنم (٢) ه .

فذهب الأمير قماج وابنه علاء الدين ملك المشرق<sup>(۱)</sup> ، على رأس جيش كبير لمطالبة الغز ، فهجم الغز بقاوب مستميتة ، وقتلوا قماج و ابنه فى المعركة .

<sup>(</sup>۱) د نق ، ص ۱۸ ب.

<sup>(</sup>۲) د فق ، ص ۹ ب.

<sup>(</sup>٣) يقول د ١١ . إن اسمه أبو بكر .

## [ بيتان فارسيان في الأصل ، ترجمتهما (١) ] :

- انظر ماذا قال الحكيم صاحب الذهن الصافى حينها أخذ يضرب المثل بكلام لتليف
- -- قال : إنه ليس هناك أحل من الروح والولد والمال في هذه الدنيا<sup>(٢)</sup>

فلما وصل خبر هذه الحادثة إلى السلطان ثار أمراه الدولة ، وقالوا لا يمكن الإغضاء عن مثل هذا العمل ، فإنهم إذا لم يلزموا حدهم زاد تعديهم فيجب على سلطان العالم أن يتحرك ركابه ولا يستخف بأمرهم .

## [ بيتان فارسيان في الأصل ، ترجمتهما : ]

- إذا غضب قلب ملك على شخص ، تصدع بناء العدل والدين (٦)
- ويجب على كل آثم أن يستسلم لحـ كمه ، وأن يزهو به الاخيار والاطهار (¹)

ولما علم الغز بتحرك السلطان تملكهم الخوف ، وأرسلوا الرسل قائلين له : « إننا دائماً عبيد مطيعون ، نسير وفقاً لأوامرك ، فلما قصد قماج ديارنا ، اضطرر نا إلى القتال من أجل أطفالنا وعيالنا ، لا من أجل أنفسنا ، فقتل هو وابنه ، ونحن نقدم مائة ألف دينار (٥) ، وألف غلام تركى ليتجاوز السلطان عن ذنبنا ، وكل عبد يطلبه السلطان يكون بديلا لقاج . »

ورضى السلطان بما عرضوه ، ولكن الأمراء بالغوا فى الأمر ، وأجبروه على التوجه إلى ديارهم ، فمبر إليهم الطرق الوعرة واجتاز سبعة أنهر ، [ص ١٧٩] متحملا أنواع المشاق والمتاعب .

<sup>(</sup>۱) د شه ، ص ۵۰ ، س ۲۰ ، ۱۹ ،

<sup>(</sup>٢) روىنى د شه ، رواية قريبة فى معناها مما ذكر يهنا .

<sup>(</sup>٣) ، شه، ص ١٤٥٦ ، ص ١ . `

<sup>(</sup>٤) دشه عن ۱٤٥٥ عن ٢٦ .

<sup>(</sup>٥) توجد كلة غير واضحة في هذا المسكان في النسخة الأصليه .

مثل: «أى ملك ملكته حاشيته وأصحابه اضطربت أموره وأسبابه ». فلما اقترب السلطان من ديارهم ، قدموا نساءهم وأطفالهم الصغار ، وتقدموا ضارعين إليه ، طالبين الأمان منه ، وقبلوا أن يقدموا من كل يبت سبعة أمنان من الفضة ، فأشفق السلطان عليهم ، وأراد الرجوع ، ولكن الأمير مؤيد

بزرگ (۱) و يرنقش (۲) وعمر العجمي أمسكوا بعنان السلطان ، وقالوا : ليست هناك مصلحة قط في المودة .

## [أبيات فارسية في الأصل، ترجمتها: ]

\_ إنك إذا اخترت \_ في الدنيا \_ الهوى

فإنك تبق بلا حول في قبضة الهوى

- ـــ وإذا نشزت العدل في الدنيا ، فذلك أفضل من أن تغرس الظلم والحرب(٣)
  - فإن الإنسان الذي يزينه العقل ، يكون كالكنز الملىء بما تشتيه الانفس<sup>(1)</sup>
- والسوء ينجل عن العظاء بفضل الصبر ، فينبغى أن يستعين المرء بالعقل(°)

فلم يسمح المؤيد للسلطان بأن يرجع ، وكان أكثر الجيش على علاقة سيئة بالمؤيد ، فتهاونوا في القتال .

ولما يئس الغز من رحمة الملك، اجتهدوا فى الدفاع عن أرواحهم وديارهم وعيالهم، ولم يمض وقت طويل حتى نزلت الهزيمة بجيش السلطان، وتعقب الغز أثره، فغرق خلق كثير بمن معه فى تلك الأنهار وهلكوا، وأسروا السلطان وجرؤوا عليه، وأحضروه إلى العاصمة مرو، ورتبوا له من أنفسهم حاشية وخدماً يتبدلون كل أسبوع.

<sup>(</sup>۱) مؤید آی آبه (۱۱، ج ۱۱ س ۱۲۱)،

<sup>(</sup>۲) نی د زن ، پرتنش هربوه .

<sup>(</sup>٣) د شه ۱ س ۱٤٦٠ ي س ۲ ، ۲ .

<sup>(</sup>٤) د شه د ي س ٤١١ د ۲۳ (٤)

<sup>(</sup>ه) دشه؛ س ۱٤۷۱ ، س ۲ ،

مثل: « من قلت فكرته اشتدت عثرته (١١) » .

## [ بيت فارسى في الأصل ، ترجمته : ]

ــ كل من يتقدم بغير رأى أو تدبير ، يصير هدفا لأحداث الزمان

وقد هلك مؤيد الملك بسبب فساد تدبيره [س ١٨٠]

مثل: « أي ملك خفت وطأته على أهل الفساد ، ثقلت عليه وطأة الأعداء والأضداد » (٢)

وقد زال ملكه بسبب ذلك الغدر الذى أجراه على الرعية بعد تأمينها .
مثل : « أى ملك جار على أوليائه ورعيته ، أعان على زوال ملكه ودولته» (٣)

وأغار الغز ثلاثة أيام على مرو ، وكانت دار الملك والعاصمة منذ أيام جغرى بك ، وكانت — فى عدة عصور — مملوءة بذخائر ملوك الدولة وأمرائها ودفائنهم وخزائنهم ، فنهبوا فى اليوم الأول الأشياء الذهبية والفضية والحريرية ، وفى اليوم الثانى الأشياء النحاسية والرصاصية والحديدية ، وفى اليوم الثالث الأشياء التافهة كحشو الوسائد والمراتب والجرار والدنان والأبواب والأخشاب؛ وأسروا أغلب أهل المدينة ، وكانوا بعد الغارات يعذبونهم ليظهروا جميع الأشياء التى يخفونها . ولم يتركوا شيئًا على وجه الأرض أو تحتها إلاو حملوه ، ثم توجهوا إلى نيسابور وتضاعف عددهم بانضام رجال الجيش إليهم ، وقد قاومهم أهل نيسابور فى البداية ، وتمكنوا من قتل جماعة منهم فى المدينة .

<sup>(</sup>۱) د فق ، ورقة ۱۹ ب .

<sup>· (</sup>۲) د فق ، ورقهٔ ۲۱ ب .

<sup>(</sup>٣) • فق ، ورقة ٢١ <sup>ب</sup>

فلما الغز بذلك، اقتحموا المدينة ، وأسروا أهلها ، وكان كثير من الرجال والنساء والأطفال قد اعتصموا بالمسجد الجامع الحصين فهجم الغز عليهم مستعملين السيف ، وقتلوا منهم خلقاً كثيرين في المسجد حتى اختفى القتلى في بحار الدماء.

مثل: « إذا ملك الأراذل هلك الأفاضل (١)»

فلما جن الليل هجموا على مسجد آخر فى طرف سوق المدينة ، وكان يسمى مسجد المطرّز وكان مسجداً كبيراً ، يتسع لصلاة ألنى رجل ، وكانت تعلوه قبة شامخة منقوشة من الخشب المدهون كما كانت جميع أعمدته مدهونة (٢٠) - فأشعلوا النار فيه ، وارتفعت ألسنة النار حتى أضاءت أرجاء المدينة جميعها ، وظل الغز يغيرون على هدى هذه النيران حتى أسفر الصبح . وأخذوا يجمعون [س١٨١] الأسرى و يحملونهم ، ثم وقنوا على باب المدينة بضعة أيام ، وكانو ا يعاودون الهجوم عليها كل صباح .

فلها سلبواكل ما على وجه الأرض ، أخذوا يحفرون تحت المنازل والحيطان ، و يخربون القصور ، و يعذبون الأسرى ، و يحشون أفواههم بالتراب حتى يرشدوا إلى مكان الدفائن ، فإن لم يفعلوا ذلك قتلوهم ، وكان الناس يختفون فى أثناء النهار فى الآبار والسراديب ، والقنوات القديمة المهجورة .

مثل: « استفساد الصديق من عدم التوفيق (٢٦) ».

وكان هذا من نتائج حركة المؤيد الذى سوف تصب عليه اللمنة أبد الآبدين . وكان الفز يخرجون من المدينة في وقت صلاة العشاء ، فإذا فعلوا ذلك أقبل

<sup>(</sup>۱) د فق د ورقه ۲۳ <sup>ب</sup>.

<sup>(</sup>٢) دجت ، : مذهبة .

<sup>(</sup>٣) و فق ، : ورقة ١٦ ب.

الناس ليروا ماذا فعل الغز ، وماذا حملوا . والواقع أن آلاف الناس الذين قتلهم الغز — فى تلك الأيام المعدودة — لا يدخلون تحت عد أو حصر .

وقد وصلت فظاعتهم إلى حد أنهم عذبوا وقتلوا الشيخ محمد الأكاف<sup>(1)</sup> الذي كان إمام مشايخ العالم ومقتداهم ، وخلفا للسلف الصالحين .

كما قتلوا محمد بن يحيى (٢) الذى كان إمام العلماء ، وزعيم أثمة العراق وخراسان، ومزقوا فمه الذى كان — عدة سنوات — مخرجا للعلوم الدينية ، ومنبعاً للأحكام الشرعية ، فعلى من يبقون بعد ذلك ! ؟ ....

آية : « واَتَقُوا فَتنةً لا تُصِيبَنَ الذين ظَلَمُوا منكم خاصةً (٢) » . وقال الخاقاني قصيدة (٤) في رثائه منها :

<sup>(</sup>۱) في حجد و و ع ع : عبدالرحمن الأكاف ، وفي و آ ، عبد الرحمن بن عبدالصمد الأكاف (ج ۱۱ س ۱۲۰) وقد ذكر كل من ابن الأثير والسمهائي (كتاب الأنساب) بدل اسم و كلد ، ( أسم عبد الرحمن بن عبدالصمد ، ) قال السمهائي : وهو أبو القاسم عبدالرحمن ابن عبد الصمد الأكاف من أهل نيسابور كان إماما زاهدا ورعا من صغره إلى حين وفاته من تعرف له هفوة أو زلة ... توفى في وقدة الغز بأن قبض عليه عدينة نيسابور في شوال سنة و 40، وعتمل أن من سهو النساخ أن اختاط اسمه باسم محمد بن شحى الذي ذكر في السطر التالى ، ومحمد بن مجي الدين ناميذ الغزالى،

<sup>(</sup>٣) هو شمد بن مجي بومنصور العلامة بوسعد النيسا بورى الشافعي مجي الدين نلميذ الغزال، برع في الفقه وصنف في المذهب والأخلاق ، وانتهت إليه رئاسة الفقهاء بنيسا يور ، وصنف الحيط في شرح الوسيط ، « والأنتصاف في مسائل الحلاف ، قتله الغز في شهر رمضان سنة ٤١، لما دخلوا نيسا بور ، حضر بعن علما، عصره درسه ، وسمم فوائده فأنشد :

رقات الدين والإسلام يحيى لحي الدين مولانا ابن يجبي كي الدين مولانا ابن يجبي كأن الله رب العرش يلتى عليه حين يلتى الدرس وحيا وكان النز في وتمتهم مع السلطان سنجر قد أخذوا محيى الدين ودسوا في فيه التراب إلى أن مات فرناه جماعة (الوافي بالوفيات لصلاح الصفدى). [المراجع: هكذا ورد البيتان وفي الفاظهما ووزنهما اضطراب]

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفل آبة ٨.

<sup>(</sup>٤) القصيدة كالبا تعتوى على ٤٢ يبتاً : ارجع إلى كليات الحاتاني طبع لمكنو ٨٧٥

# [ بيتان فارسيان في الأصل ، ترجمتهما : [

ف أمة عمد ، لم يبعث من التراب شخص أفضل من محمد بن محمى

فإنه في يوم مصرع، افتدى الاحجار بأسنانه ، وافتدى التراب بفمه .

مثل : « إذا ارتفع الوضيع اتضع الرفيع (1) » .

وقد دمر هؤلاء الأوغاد إقليم خراسان ، فانتقل بريقه إلى العراق .

## [أبيات فارسية في الأصل، ترجمتها (٢) : ]

يا خاقاني... البس السواد حدادا على خراسان
 فإن أيام الفتنة قد جللت سوادها بالسواد...!!

ـ لقد حزن عيسي على مصيبتها

فصبغ ملابسه بالسواد حتى حجبت الشمس بلونها الأسود ...!!

لأن الفلك انتهك حرمة العالم محمد بن يحي
 وخلع الدهر التاج من فوق رأس سنجر المبارك

ولم يقف الأمر عند هذا الحد عندما رحل الغز ، فقد وجدت بين أهل المدينة إحن قديمة بسبب الاختلافات المذهبية ، فكانت كل فرقة تجتمع في كل ليلة في محلة من المحلات ثم يشعل أفرادها النار في محلة المخالفين ، حتى استحالت الخرابات التي خلفها الغز أطلالا ، وحل بالناس القحط والوباء فمات جوعاً واحتياجاً كل من هرب من السيف والتعذيب ، وكان قوم من العلويين ، ومن رؤساء الغوغاء قد عمروا إقليم كهندز ، ووضعوا المجانيق على أبراجه فلجأ ومن رؤساء الغوغاء قد عمروا إقليم كهندز ، ووضعوا المجانيق على أبراجه فلجأ إليهم واحتمى بهم البقية الباقية من الضعفاء (٢) وعمر مؤيد آى آبه الشادياخ (١)

<sup>(</sup>۱) فق ورثة ۲۲ ب

<sup>(</sup>٢) كليات الحاقاني ، س ٨٧٧

<sup>(</sup>٣) ابز الأنبر: ج ١١، س ١٢٠

<sup>(؛)</sup> المراجع : شادياخ هو ألاسم القديم لمدينة نيسابور

التي كان بها قصر السلطان وقصور الأمراء، وكان لها سور قديم ، ونقل الأشياء التي كانت قد بقيت في المدينة من الآجر والخشب ، وتغيرت نيسابور في سنتين أو ثلاث تغيراً كبيراً – بعد عظمتها وزينتها – بحيث لم يعد أحد يعرف محلته التي كان يقيم فيها .

حكمة: السُّلطانُ السُّوه يجمع السُّفَلَ ويكثر المِلَلَ؛ والولدُ السوه يشيِنُ السَّلَفَ، وبَهُدُ الشَّرَفَ؛ ويشينُ السَّلَفِ ، وبَهُدُ الشَّرَفَ؛ ويشْفَلُ الفِكر ويطوى الذَّكرَ؛ والجارُ السوه يفشِي السِر، ويَطوى الذَّكرَ؛ والجارُ السوه يفشِي السِر، ويَهُمُنكُ السَّتر (١)

وانقلبت الأماكن التي كانت مجامع الأنس، ومدارس العلم، ومحافل الصدور — في نيسابور — فأصبحت مراعى للأغنام، ومكامن للوحوش والهوام، ومن المرجح أن الأمير معزى (٢) شاهد هذه الحالة لأنه يقول:

# [ أبيات فارسية في الأصل ، ترجمتها : ]

\_ إن البستان الذي كان يلتق فيه العشاق

قد صار مسكناً للصقر والنسر ، وموطناً للذئب والثعلب ١١٠٠٠ [س ١٨٣]

۔ واستقرت حمر الوحش ... فی مکان أوانی الشراب وأقداحه وحل نواح الغراب والحدأة ... محل أنغام النای والعود العذبة ...!!

\_ وقد قلب الفلك الدواركل شيء

فكيف يستطيع الديار أن يدور حول ديار الحبيب...!!

وقد سلك الغز هذا المسلك نفسه فىجميع بالادخراسان ، اللهم إلامدينة هراة التي كان لها سور محكم فلم يستطيعوا فتحها<sup>(٢)</sup> .

<sup>(</sup>۱) نن : ورنة ۱۱ – ۱ .

<sup>(</sup>٢) ارجع إلى التعريف بالمزى فيما ذكر قبل ذلك .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: ج ١١، ص ١١٧.

ومكث السلطان سنجر بينهم عامين ، ثم حدث أنه توجه إلى باب مدينة بلخ وكان جماعة من خواص عبيده قد جاءوا لزيارته منهم مؤيد آى آبه وغيره ، وتمكنوا من مقابلة سنجر بحضور أمراء من الغز مثل قرقود (١) ، وطوطى (٦) بك.

واستطاع مؤيد آى آبه أن يخدع فوجاً من أمراء الغز ، ووعدهم بمكافأة كبيرة من السلطان، ثم انتهز فرصة اليوم الذى كانت فيه لهذا الفوج نو بة الحراسة على السلطان ، فركب هو والسلطان وأتباعه وخرجوا بحجة الذهاب إلى الصيد ، وساروا قدما حتى وصلوا إلى شاطىء نهر جيحون فى مقابل مدينة ترمذ ، وكانوا قد أعدوا قبل ذلك سفينة ليهرب فيها السلطان ، فلما مضى وقت رجوع السلطان ، سارع أمراء الغز بالركوب والسير فى إثره ، حتى بلغوا شاطى النهر ، ولكنهم وجدوا السلطان وحاشيته قد عبروا النهر وأن سنجر قد توجه إلى قلمة ترمذ (٢)، فلما بلغ الخبر الأطراف ، أسرع الأمراء وجيش خراسان ذرافات ووحدانا فلما بلغ الخبر الأطراف ، أسرع الأمراء وجيش خراسان ذرافات ووحدانا للاقاته . حتى التف حوله جيش قوى كبير ، فتوجه على رأسه إلى مرو عاصمة ملكه ، ونزل فى قصر « أندرابه » (٤) ، وأخذ بلم الشعث ، و يجمع الشتات .

هيهات .... وقد « اتسع الخرق على الراقع »

ومضت بضعة أشهر انتابه فيها الحزن والغم لأنه رأى الخزائن خالية ، والمملكة خرابا ، والرعية مشردة .

<sup>(</sup>۱) ذكر في النسخة الأصلية باسم \* قرقرد \* وفي \* زن \* باسم \* قرقود \* ( ص٢٨١) وفي ابن الأثير قرغوت بن عبد الحميد ( ج ٢١ ص ٤٥ )

<sup>(</sup>۲) كتب ني أسفل هذه كلمة « دودى ، وذكر ابن الأثير ( ج ۱۱ س ؛ ٥ ) أن اسمه طوطي ن داديك .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير في حوادث ٥١١ ه ( ج ١١ ، س ١٣٨ - ١٣٩ )

<sup>(؛)</sup> قرية بينها وبين مرو فرسغان ، كان لاسامان سنجربها آثار وقصور ( يافوت )

آية : « وبدَّلنا هم بجنَّنَيْمِ جَنَّتَينِ (١) » . [س. ١٨٤]

فاجتمع عليه الفكر والحم ، وسوء الحالة النفسية والضعف الشخصى بسبب كبر السن ، وحل به المرض الذي كان آخر الأمراض ، ومنغص الأغراض ، فانتقل من الدنيا في سنة إحدى وخمسين وخمسائة (٢) ، ودفنوه في المقبرة التي كان قد أسسها من قبل في مرو (٢).

[ أبيات فارسية في الأصل ، ترجمتها : |

- يخاف من الموت الحجر والحديد ، ونحن أمام الموت كالورقة أمام الريح<sup>(1)</sup>

ــ فلو عثمت مائة عام أو خمسة وعشرين ،

فأنت وديعة فى الدنيا ولابد أن تذهب منها . . . ! !

ــ فكل شيء بحده عند، بجب أن تعده فانياً زائلاً (°)

ــ وسوف يذوق الموتكل إنسان

فينبغي أن محسن عمله ، ليستريح جسمه ، ويخلد إسه

فـكل ما تستنشقه من الرياح تخرجه بالتنفس
 والبعض يعد هذا عدلا ، ويعده البعض ظلماً (٦)

\_ وقد عاش قباد سبعين عاما،ولكنه لم يسر بالموت حيبًا جاءه وهو شيخ (١٠)

. ــ مات فطويت صفحته من الدنيا ، وتلاشت جميع آماله وأحلامه وملذاته (^^

\_ فتذكر في الحياة يوم المات ، وأننا أمام الموت كالورق في مهب الرياح<sup>(٩)</sup>

<sup>(</sup>١) سورة سأ آية ٣٤.

 <sup>(</sup>٢) توق سنجر يوم الاثنين ١٤ ربيع الأول سنة ٥٥٦ (زن ، س ٢٥٥) وهذا
 ما ورد أيضاً في ابن الأثير .

<sup>(</sup>٣) دفَّنَ في قبة بناها لنفيه سماها • دار الآخرة ( ابن الأثير : س ١١ س ١٤٧ ) .

<sup>(</sup>٤) الشاهنامه عن ١٥٨٧ عن ٤.

<sup>(</sup>٥) الرجم المابق ، ص ١٥٨٩ ، ص ٢ - ٣ .

<sup>(</sup>٦) المرجم السابق ، ص ١٥٩٧ ، س ٩ - ١٠ .

<sup>(</sup>٧) المراجع : قباد من ملوك إيران الأقدمين

<sup>(</sup>٨) الشاهنامه س ١٦١٧ س ١٠ ، ١٢ .

<sup>(</sup>٩) المرجم السابق ، س ١٦١٩ ، ٣ ٨ .

حكمة: « إن الدنيا تُقبل إقبال الطالب ، و تدبر إدبار الهارب ، وتصل وصال المتجول ، وتفارق فراق الملول ، فجيرها يسير ، وعيشها قصير ، و إقبالهُا خديمة ، وإدبارُها فجيمة ، ولذاتها فانية ، وتبعاتها باقية ، فاغتنم ففوة الزمان ، وانتهز فرصة الإمكان ، ففذ من نفسك لنفسك ، و تزود (١) من يومك لفدك ، قبل نفاد المدة ، وزوال القدرة ، فلكل امرى من دنياه ، ما ينفقه على عمارة عُقباه ، [س ١٨٥] فن نكد الدنيا ألا تبقى على حالة ، ولا تخلو (٢) من استحالة (٣) » .

[ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته : ] ــ الدنيا مليئة بالعيوب ، ولكن أحدا لايرى عيوبها ومنزتها الوحيدة ... هى أنها تنقضى كما تقضيها ...!!

وكانت ولادة سنجر (٤) في مدينة سنجار سنة تسع وسبعين وأربعائة ، وكانت مدة عمره اثنين وسبعين عاماً و بضعة أشهر ، ومدة ملكه واحداً وستين عاماً ، منها عشرون عاماً على ملك خراسان وحدها ، ثم واحد وأر بعون عاماً على ملك العالم ، وقد رؤى له توقيعان ، توقيع وقع به سنة إحدى وتسعين وأربعائة بإدرار على الإمام الشيباني ، وتوقيع آخر أرسله — في سنة إحدى وخسين وخمسائة — إلى بغداد يسند بواسطته ولاية العهد إلى السلطان محمد بن محمود الذي كان في تلك السنة يحاصر بغداد ، وكان بين هذين التوقيعين ستون عاماً .

<sup>(</sup>١) كذ في فق .

<sup>(</sup>٢) ورد ق النسخة الأصلية « يبتى و يخلو » .

<sup>(</sup>٣) فق ورقة ٧ - ١ .

<sup>(</sup>٤) القول هنا سهو فسنجار مدينة معروفة فى بسلاد الجزيرة لا فى الشام ، ومن الموصل الى هناك مسافة ثلاثة أيام ( ارجم إنى معجم البلدان لياقوت ) ومولده ( يعنى سنجر ) سنجار من ديار الجزيرة فى رجب سنة ٤٧٩ ( ابن الأثير ، ج ١١ ص ١٤٦) وقد قلدت كتب التاريخ مثل جامع التواريخ ، والعراضة ،وروضة الصفا هذا المكتاب فى هذا المقام ، وكانت تعد مدينة سنجار من بلاد الشام .

«أسأل الله أن يجعل سلطان العالم ، وملك بنى آدم « السلطان القاهم عظيم الدهر غياث الأطراف من نواحى مملكته ، وأن تصل أوامره إلى سائر الأطراف من نواحى مملكته ، وأن يطالع بنظره المبارك هذه التقلبات ، والوقائع والحوادث فيعرف [س ١٨٦] كيف أن الأسلاف فتحوا العالم ، وتركوا له تعميره ، ولا يخنى على خاطره المشرق الشريف — الذي تعد شعلة الشمس قبساً من رأيه المنير — أن واقعة الغز جديرة باعتبار جميع أهل العالم ، لأن هؤلاء الهمج لو أرسوا قواعد المدل بعد مثل هذا الفتح الذي أصابوه و بعد ما ظفروا به من الأموال لما تجاسر أحد على الوقوف في وجههم ، لأنهم كانوا يملكون وسائل الفتح والغزو ، ولكن انعدم لديهم العدل ، وظهر منهم الفجور . وقد قال أزدشير بن بابك : لا ملك العدم لديهم العدل ، وظهر منهم الفجور . وقد قال أزدشير بن بابك : لا ملك والسياسة . (١)

ويدرك العقل من هذه الحكابات أن المال أساس الفتح، وأن إكسير المال العدل والسياسة ، ونتأنج هاتين الصفتين ومنافع هاتين الخصلتين تشمل الخاص والعام، وتفيد البعيد والقريب، لأن از دياد الدخل، واطراد التقدم، وإحياء الموات، وتهيؤ أسباب معيشة الخواص ، وتمهيد الكسب لأرباب الحرف من العوام، وتعمير أنحاء العالم من الأشياء التي تتأثر بالعدل ؛ أما حفظ المسالك وضبط المالك، وزجر المعتدين ، وقهر الفسدين ، وأمن الأطراف فأمر منوط بالسياسة ، وأى كسب للإنسان أعظم من أن يرى أولياء منصورين ، وأعداء مقهورين، وأصدقاء مرفهين ، وخصومه منهوكين . وينبغي على كل ملك أن يراعي هاتين وأصدقاء مرفهين ، وخصومه منهوكين . وينبغي على كل ملك أن يراعي هاتين والناحيتين حتى يظفر بالتوفيق ، ويجب عليه ألا يضمر أذى لصديق أو عدو

<sup>(</sup>١) المراجع : أزدشير هو مؤسس الدولة الساساينة في إيران -

حتى يدين له الخواص والعوام والضعفاء والأقوياء ، ولا يجد العصاة مجالا للتمرد ، فتردان بذلك حلة الملك ، ويدوم رونقه وبهاؤه . ونحمد الله أن هذه هي سيرة الملك ، وقد كان أسلاف سلاطين السلاجقة جميعاً على هذا المنوال [س ١٨٧]

[ بيت عربى فى الأصل ] إنّ الخيارَ مِنَ القبايلِ واحدْ و بَنُو حنِيفَة كُلُّهم أخيارُ

فيار بى ... يا خالق الكون... ابق هذه الدولة إلى يوم القيامة ، واجعل راية سلطنة غياث الدين كطلوع الصبح الصادق تفيض بأشعتها على كل ناحية ، واجعل وهج سيفه الحاد «صائد الأرواح» كوهج الشمس يغزو العالم أجمع ؛ ويارب خلد هذه الدولة حتى تقوم الساعة .

# [ أبيات فارسية في الأصل ، ترجمتها : ]

- أمها الملك ... إنى أسأل الله أن يجعل عرشك فوق قبة الفلك
   وأن يصير أفريدون خادما العظمتك . . . ! ! (١)
- \_ وأن بجعل ليل ملكك رائعاً كنهار الربيع، وأن يطيل أيام سلطنتك البهيجة
  - \_ وأن يصيركل قلب حاقد عليك ، مملوءاً بالدم القاني مثل قدح الحنر الحمراء
    - \_ وأن بجعل راية ملكك مثل همتك، تتجاوز طيات الأفلاك السبعة
    - ـــ وأن يحكم ضربات سيفك ، بحيث تزن كل نغمة نابية يصدرها عدوك
      - \_ وأن يصبغ صفحة سيفك البيضاء باللون الاحر من دم عدوك
- \_ وأن يجعل فتح أنطاليه (٢) وملك العجم ، ميمونين عليك كيمن طالعك . . . ! ! بمحمد وآله وأصحابه وأزواجه والتابعين أجمعين .

وكان السيد الإمام الأشرف ذو الشهادتين الحسن بن محمد الحسيني رحمه الله

<sup>(</sup>١) المراجع : افريدون ملك اشتهر في الاساطير القارسية بالندل .

<sup>(</sup>٢) أشار فيما سبق إلى قتح أنطاليه على يد غياث الدين كيغسرو في عام ٣٠٣ هـ.

يقول هذا الدعاء الملوك السالفين ، لأنه لم يدرك عهد السلطان كيخسرو -- خلد الله رايات دولته وآيات سلطنته -- وإن مثل هذا المدح والدعاء عما قاله الحسيني في السلطان سنجر لجهدير بأن ينتقل بالوراثة إلى السلطان كيخسرو.

[ قصيدة فارسية (١) في الأصل ، ترجمتها : ]

أسأل الله أن تجعل توقيع ملك العالم علامة على النصر
 وأن يمنحه بكل نفس يتنفسه مائة عمر

فليجعل الله رضاك غاية لاقصى الإنصاف

[ص ۱۸۸]

وليجعلك كالعقل تطوف دائمًا حول المعانى
 وكالروح تصعد دائمًا نحو المعالى

ومن أسف أن يكون توقيعك على الورق
 وإنى أدعو الله أن بجعل توقيعك المظفر فوق صفحة القمر

إن رايتك العالية تعبر بذؤابتيها عن النصر
 أسأل الله أن بجعلها زينة الخدود الموردة العرائس الظفر

إنك سلطان سلاطين المشرق والمغرب جميعهما
 وأرجو الله أن يجعل مفرق زحل بفضل همتك موطئاً ألاقدامك(٢)

إنك السلطان سنجر العادل الذي يمنح الملوك التيجان،
 فليجعل الله عرشك يزداد جمالا ... لحظة بعد لحظة

أيها الملك . . . أسأل الله ، أن تصل نفحة من عبير
 فتوحاتك الزاهرة إلى أرواح السلاطين الراحلين في جنة الحلد

وأن يدين لك جميع الملوك الذين منحتهم التيجان
 بالطاعة والولاء دائماً ، وأن يكونوا خداما لك ...!!

وأن تخجل السحب المحملة بالغيث من بحر جودكفك المحمل بالدر

<sup>(</sup>١) ديوان سيد أشرف نمخة المتعف البريطاتي ورقة ١٢٠ ب.

<sup>(</sup>٢) المراجع : يقصد بذلك أن يجعل السهاوات السبع خاضعة له ، لأن زحل فىالسهاء السابعة

\_ ، أسأل الله أن يعس جنو د جيئنك المنصور

ــ رعاهم الله ـــ طريق النصر الرئيسي دائماً ...!!.

ــ حتى يحترق عدوك بنار حقده . وتمتلىء عينه بماءكيده

\_ وحينداك تمتلئ عينه بالدموع، ويحترق تلبه بلهيب الغيظ،

فينصهر كيانه كالشمع ويذوب كالسكر ...!!

ـ لقد تفكك درع عدوك بضربات سهامك وإنى أسأل الله في هذه المرة أن تحطمه برمحك

\_ وأدعو الله أن يجعل الفلم الذي يتمكن من نظم الجواهر قادراً أيضاً على نثر هذه الجواهر تحت قدمك .

. \_ يامن يستريح الغرباء بنظرة منك ، أرجو أن تسمح بلفتة إلى غريب مثلي

[144]

\_ وأسأل الله أن بجعل الفلك الدوار بجرى وفق مرادك

وأن يتوقف عن السير إذا خالفك ولم يُسطعك

\_ وأن يجعل نسم كرمك يعم العالم أجمع دائمًا فيجعله جميلا كوقت السحر ، وأن يظل هكذا إلى يوم القيامة

وقد نظم القصيدة التالية في بغداد ، وأرسلها إلى بلاط الساطان الأعظم ، و إلى أدعو الله أن يكون عرشه موطئًا لقدم السلطان كيخسرو بمحمد وآله:

[قصيدة(١): فارسية في الأصل، ترجمتها: ]

\_ إن كل نسم يحمله إلى ريح خراسان

ينفخ الروح في جسدي وكأنه نفس المسيح ... !!

فهو مرهم الشفاء لقلى المجروح ، وسلب العلاج لروحى المليثة بالألم ... !!

\_ وكأنما هر تأوه أو بس القرني من قلبه الولمان (٢)

قد أخرجته نفحة من نفحات القدس ... ا!

ــ وكأنما هو رائحة قميص يوسف التي جعلت العين بصيرة وأدخلت السكينة فى قلب كنعان المليء بالحزن والغم

 <sup>(</sup>١) ديوان سيد أشرف ، ورقة ١٢٠ ب .
 (٢) المراجع : أوس القرئي صوق من أوائل رجال الصوفية .

[19.00]

- أوكأنما هو الروح القدسية التي أحضرت مددا
   من روضة الرضوان إلى آدم العاصى المطرود من الجنة
  - فصرت أشدو كبلبل ثمل

حدَّثَتَهُ ريح الصبا عن كأس الروض الخرية ... !!

وأنثر روحى قربانا مثل فراشة

أ. فضت الليل جميعه أمام شمعة متقدة ... !!

وصرت فرحا كعاشق أحضر له لائمه

وعداً بوصال الحبيب لما رأى فرط نواحه ... !!

- وأى عجب فى أن يكون كل ما أقوله مستمداً من رائحة ذلك النسيم المعطر
   الذى استمد عطره من تراب موكب السلطان ... !!
  - ـــ إنه سنجر ... الملك الأعظم ... وسلطان السلاطين الذي يقضى له الفلك بكل ما يقوله ... !!
  - إن كل نور تشعه الأنجم ليس إلا ظلالا لرأيه المشرق
     وكل جوهر تخرجه المناجم ليس إلا فيضاً لجوده ...!!
  - \_ وإن كأسه لتمطر ذهباً حينا يجلس الأنسوالشراب، بينا يعليم سيفه بالرؤوس حينا يتوجه إلى ميدان الفتال ... !!
- وهو يهب خواصه هداياكثيرة بما يأخذه من قيصر الروم، ويمنح عبيده تحقاً عديدة بما يتمدمه خاقان الصين من هدايا وقرابين ... !!
  - فهنيئاً ... منيئاً ... أيها الملك المنتصر

الذي استسلم الفلكُ لقوتك فقدم لك الهدايا والقرابين ... !!

- وارتعد العدو فرقاً من ضربات سيفك الازرق
   فقدم لك الجزية دراً وورجاناً ... !!
  - وعندما أخرجت يدك البيضاء من جيبك
     طوى الفلك آيات الصبح فى جيبه ... !!
- وبفضل تعاويذك لم يعد عجبا أن يقتلع الفيل الهائج أنياب الاسد الكاسر ... ١١
- \_ وأن يدق الفلك في أثناء دوراته أعناق أعدائك دفاً قويا عنيفا ... !! [ص ١٩١]
- ـ وأن تكتب الشمس اسم الملك سنجر بحروف من نور ، فينتشر بهاؤه

كما يولد الذهب من صلب العدم في رحم المنجم ...!!

\_ أمها الملك ... إن أمنىتي الوحيدة أن يوفقني الله للعيش في كنفك ...!!

\_ وقسما بجلالك ، أن العالم جميعه بعيداً عن كنفك لا جمال فيه ولا رونق وهو ضبق على وكأنه سجن ... !!

> ـــ وأسأل الله أن بجعل كل سحــــاب يتحرك من نيسابور يتوجه إلى بغداد حتى تصيب منه أمطاراً وفيرة ...!!

\_ وكل ما أطمع فيه أبها الملك العظم أن ينثر لساني الكلام كالسكر في مدحك ...!!

ــ وقد برد على خاطرى أن كاتبك الخاص سوف يذكر اسمى الخامل أمامك ...!!

ــ فإذا رفعتني من وهدة العراق إلى أعلى خراسان كما يرتفع السحاب فإنى أمطر الدرر في مدحك ... !!

 فأنا ينطبق على قوله تعالى و لا أرى الهدهد(١)، ورغم أنني مُسين متعب، إلا أنني أجلب، منى حضرت إليك، بشرى العرش والملك كما أحَضر الهدهد هذه الشرى لسليان ...!!

> \_ وأنت كدولاب الفلك تجلب إلى الأرض المظلمة أشعة ً مشرقة من أشعة الشمس والقمر

 فدم بغير حاجة إلى الشمس والفمر والأرض والنور ... فإن الخضر بجلب لك الضماء من عين الحماة ... !!

ــ وإنى أسأل الله أن بمــوت حاسدك بغيظه إذا أساء الأدب يوماً في حقك ...!! [1970]

وقد أرسل القصيدة التالية من مكة إلى حضرة السلطان الأعظم .

[قصيدة فارسية في الأصل ، ترجمتها : ]

\_ هل عدث مطلقاً أن أحظى للغاء الملك

ثم لا أكحل عيني من تراب قدمه شكراً وحمداً ... !!

ــ وهل يمكن أن أستحسن ـــ أنا الهائم الفريب ــ بعد وجه الملك... إلارأمه...!!

\_ ولن أشدو كالبلبل بالمديح ... إلا في بستان قصر الملك ... !!

<sup>(</sup>١) القرآن: سورة النمل ، آبة ٢٠.

- وأن تتفتح ورود قلى ... إلا بندى سخاء المالك ... في مرابع حفله ... !!
- ولن أحظى بالسعادة إلا إذا ألتي على الحظ السعيد ظلا من عظمة الملك ...!!
- ـ فأنا أحياناً أمجد كالظل على أرض الملك ، وأحياناً أرقص كالذرة في فضائه ...!!
  - إنه فخر الملوك وصدر السلاطين
  - وقد جعل الفلك قلنسوته ورداءه دثاراً له ... !!`
    - وإن الكواكب السيارة لتتماوى كالشهب
    - إذا خرجت يوماً عن جادة الوفاء له ... !!
- وتستحيل الأرض ذهبا أصفر كالشمس ، إذا ستطت علما ذرةمن كيميائه ..!!
  - \_ يا مليكي.. أتعرف لماذا ذهبت إلى الكعبة ؟؟ ! . .
    - لانهم قالوا إنهامكان معظم كدارك ... !!
  - وقات لبيك وذكرت اسمك المبارك فاستجاب الله لى
    - وردّدت الملائكة صيتك في أجواز الفضاء ... !!
  - ولم يكن الوقوف بعرفات إلا طريةاً للوصول إلى متامك الرفيع
     ولم تكن زوزم إلا بحر جودك الزاخر ... !!
  - \_ ولم أجد في المروة إلا مروءة الملك ، ولم أشاهد في الصفا إلا صفاءه ... !ا
    - ــ وقد يسرت لى زيارة الحجر الأسودكل الأ.ور
    - فهو جدير بأن يكون فى لونه كلون راية الملك ... ١١
- وعزمت أن أجعلي نفسى قرباناً للملك
   فقال لى العقل : أجا الضعف إن مثلك لا يلمق أن يكون قر باناً للملك ... !!
  - \_ إن العصاة جميعاً قد جعلوا اليوم \_ رقابهم فداء لبقاء الملك ... ١١
  - \_ لقد دعوت للملك في الكعبة وفي روضة المصطنى . وأغلمرت له الولاء ...!!
    - ــ وعزمت الآن على السفر إلى الندس
    - ولم أعل كل هذا إلا بهمة الملك العالية ... !!
    - \_ ودعوث الله أن يهب المُسلك مزيداً من العُسمر والمسلك ... !!
    - كما دعوت للملك في كل روضة أرزلت بها من رياض الانبياء ... !!
      - ولو ر<sup>و</sup>فعت إلى الساء كعيسى،

فإن روحي سوف تصعد وتلتمس رضاء الملك ... !!

ــ فالحمد لله فقد حزت الدنيا جميعها

وقد تسأل بمــاذا ؟!.. فأقول لك بمدحى للملك ... !!

\_ وقد أحطتُ بقلاع الفلك وحاصرتها ،

و بفضل دعائي للملك سأفتحها جميعاً ، وأدخلها في حَسوْزتي ... !!

ـ وإذا تحرك الملك افتحالماء،

فإن شمسها المتوجة لاتليق أن تكون عبداً له ...!!

\_ وإنى أدعو الله أن يجعل مظلة الملك البيضاء التي تطاول الشمس مرصعةدا مما بجواهر نجوم السعد ... !!

0 0 0

وقد ذكرت في فهرس راحة الصدور أن مادحي سلاطين آل سلجوق كثيرون؛ وأنا أروى فقط شعر المتأخرين منهم، ولا أذكر من مجوع أشعارهم إلا قدر مائة بيت أو مائتين حتى لا يسأم خاطر الملك، ولا يمل، بل يجد فيه اللذة والمتعة، ويتخذه وسيلة للتسلية وقدذكرت ما قيل في مدح كل سلطان منهم عند الحديث على عهده وقد قرأ «سيد أشرف» شعراً في حضرة سنجر وسليان (1) وقال القصيدة. التالية في رثاء مسعود.

[ قصيدة (٢) فارسية في الأصل ، ترجمتها : ]

يا رب ... إننى أنا الذي سحبنى الفلك إلى رفعة النجوم
 ورفعتنى السمس المشرقة من بترى المظلمة ... !!

\_ إنتي أنا يارب...الذي رفعهالدولابالدائر من وهدةالتراب إلى أعلى الآفاق ...!!

\_ أينى أنا الذى وضعنى الفلك مهملا على بابه فى كثير من الإذلال ثم إذا به يضمنى الآن إلى صدره فى كشير من الإعزاز والتدليل ... !!

<sup>(</sup>١) هو سلمان بن محد بن ملكشاه .

<sup>(</sup>۲) دیوان سید أشرف س ۱۱۹ ا – ب.

- \_ وكنت أغوص فى الأرض فى كل لحظة مثل قارون ولكنى الآن مثل المسيح ترفعنى كل لحظة إلى أعلى ... !!
- \_ فهذه حضرة السلطان العظيمة ... وهذه عيني تتجه إليها و تتخذ من ترابها المبارك التوتياء التي تكتحل بها ... !!
- ـ فيارب هبنى التوفيق فى الحدمة حتى يسوقنى الحظ فى خضوع إلى السلطان سنج ... سلطان السلاطين ...!!
- ـــ فهو الذى من جميته ... أن يجعل البحر أساس عطاياه ومننه ، وهو الذى من جوده ... أن يجعل السحاب يمطر جوهراً ... !! [س١٩٤]
  - وقد نظم الفلك درر تاجه من عقود الانجم ،
     وأظل لواؤه أرجاء ملكه الواسع ... !!
    - وأصوات طبوله تجعلالنصر عبداً مطيعاً ، وغبارخيله ... كُلَّ لاعين النجوم ...!!
      - فالايام المنيرة ، وكواكب الليل الزاهرة،

تمضى فى ملك السلطان بغير عد أو حصر ...!!

- لقد شرب ماء الحياة مثل الخضر وهو يجلس على عرش كعرش سليان،
   فاذا يبغى بعد ذلك ليقود جيشاً مثل الإسكندر ...!!
  - يا من يسمو ،وكب همتك فوق الفلك الاعظم .. !!
     ويا من ترتفع طلعتك البهية فوق وجه السعد الاكبر ... !! (١)
    - ـــ يا من يتزود أمير التركستان بالذخيرة من فتات ما ثدتك
      - ويا من يتنفس ملك الهند مستهدياً برأيك ... !!
      - ... ويا من يأتى خاقان الصين للخدمة على أعتابك، ويحمل قيصر الروم الغاشية أمام جوادك ... !!
      - إن جلاجل الفاك قد أنارت القمر لك
         وجعلت هارون ينظئم معسكرك برأيه النيسر ... !!

<sup>(</sup>١) المراجع : السعد الأكبر عند علماء العلك هو المشترى

- \_ ولقد تعتقد حقاً أن عطارد قد كتب لك خطاب الفتح والظفر لانه قد انعكست في صفحاته صورة سيفك ... !!
- \_ ولقد وجدت الزهرة \_ وهي تعزف على بربطها \_ الحنان والممداقة لديك .. فأخذت تتجرع في أقداحها ماء الحياة ... !!

\_ ومتى منحت الشمس للجبال، فإنها بفعل الكيمياء [س٠٠٠] تحيل ذراتها ذهباً خالصاً يملاً المناجم ... !!

\_ وأُنت تهب المريخ دماً جديداً يمنحه القوة

فيسحب السيف في وجه أعدائك ...سواء أمرته بذلك أم لم تأمره ... اا

- \_ والقلم فى يدك . . . وأنت تصدر به أحكاماً وفتاوى تجلب السعادة أما المشترى فإنه يسحب الطيلسان على رأسه خجلا منك ... !!
- ــ ولبس وكيوان ، الحرقة فصار أزرق اللون وأصبح يلطخ وجه الحاسد الأصفر بالزرقة في صور مختلفة ... !!
  - \_ والاعجب من ذلك أنه حينها تسمع السماء الخطبة باسمك فإنها بطبقاتها السبع تسجد أمام المنبر ... !!
- \_ فلك صدق أبي بكر ، وعدل عمر ، وحياء عثمان ، وعلم على . . . !!
- ۔ اسأل الله يا مليكى ۔ أن تجذبنى ( أنا حسن (١)) دولتك المباركة إلى بلاطك الذي يربى ويدلل العبيد أمثالى ...!!
- \_ فبلبل الفضل حريص في كل عصر ، على أن يرتبط برباط العبودية لك ... !!
  - \_ وهو يتمنى لو ملك المناجم لينثرها تحت قدميك وأن يقدم الأرواح قرباناً لك . . . لو أنه وجد الأرواح . . . !!
    - \_ وهو عذب اللسان في الثناء ، مشرق القلب في الدعاء فلاجرم إذا فاض عليه الفلك بالمــاء والضياء...!!
  - فإذا صار لسانه سكراً ... وقلبه شمعاً
     فقد تحمل العناء الذي يحمله الشمع والسكر من الماء والنار ... !!

<sup>(1)</sup> المراجع : يعرف هذا الشاعر باسم حسن العزنوى .

ومادام الفلك يظهر لك كل ليلة كرة براقة كالمرآة ،
 ويضع في تلك الكرة آلافا من قطع الذهب والاحجار الكريمة ...!!
 فلتكن هذه الجواهر زينة لتاجك ، وسريرك وحلية لمظلتك
 وليكن كل مانى الحياة فى خدمتك ...!!

\* \* \*

وقد نظم الأنوري القصيدة (١) التالية في مدح السلطان سنجر .

[ شعر فارسى في الأصل ، ترجمته : ]

لو جاز أن يكون القلب واليد بحراً ومنجا

ِ لـكانت يد السلطان وقلبه ... هما البحر والمنجم ... !!

\_ فهو ملك العالم الذي يجرى حكمه على الدنياكما يجرى القضاء ... ١١

وهو الذي يولد موسوماً بطاعته .. كلكائن من أبناء الإنس والجان ... !!

ــ وهوالذي يمهر بخاتم خازنه ..كل ما يخرج من البحر والمناجم من لآلي موجواهر ...!!

ـ ولو غضب في الأرض تحريا للعدل ، لا يتعد الأمن عن السماء ... !!

ولو ألق قهره ظلا على الأرض ، لد بّت الحياة فى العالم أجمع ... !!

ــ وقد نشط الموت بسبب حزمه وشدة عقوبته

فترى الموت محموماً ( تسرى الحمى في عظامه ) ... !!

وحيثًا ضربت السكة فباسمه...ولذلك صار البخل معدوم الاسم والعلامة ... !!

وأينها 'قرئت خطبة' باسم الملك ، تظل الالسنة جميعها صامتة عن غيره ...!!

يامن قدرتك كقدرةالقضاء ... تقهر الجبال وتجعلها دكا بغير حول أو طول ...!!

\_ ورايتك آية مظفرة ... فى كل حرف من حروفها فتح وظفر وعمران ... !!

- أنا لاأقول إنه يوجد شخص غير الله ، يستطيع أن يغير الأحوال ويعلم الغيب...!!

ولكنى أقول إنه برأيك المنير ورايتك المظفرة ،

يظهر الليل والنهاركآيتين في هذه الدنيا .. !!

<sup>(</sup>۱) أرجم إلى كلمات الأنورى ، طبع تبريز ، س ۷۰ - ۲۲ .

- فرأيك بجعل الاسرار ــ التي كانت خفية في عالم التقدير ــ واضحة علية...!!
  - ــ ورايتك تجعل الفتن خافية .. وقدكانت منتشرة إلى غير حد ... ١١
  - ــ ولو تجسد لطفك في الوجود ، لـكان أكثر صفاء من الروح ... !!
  - ـ ولو انتشر بأسك في العالم .. لخاف الذئب ، وسلك مسلك الراعي ... !!
  - ولن يجرى تقدر القوت اليوى ... إلا إذا كانت قدرتك ضامنة له ... !!
    - ولن يستقيم أمر العالم ... إلا إذا أقمت أنت في وسطه ... !!
- \_ وأنت فى العالم ... ولكنك أعظم من العالم، وأنت فى العالم ... ولكنك أعظم من العالم، العني في السان ... !!
- \_ وشكراً لك ... فإن كل شيء في الوجود ، يتشكل في الصورة التي تريدها ...!!
  - فني يوم الهيجاء ، يكتسى الغبار بلون الدخان ، بسبب بريق سنانك ... !!
    - ـ وتنتشر الرايات الضخمة ، معتدلة في وسط رياح المعركة ... !!
      - وتصبح شمس الفلك غير واضحة ، أمام حامل علمك ... !!
    - ويصبح كل كمين \_ يفتح قضاء أو عنوة \_ في متناول قوسك ... !!
      - ـ وتكون الدموع على الدروع الصقيلة ، مشابهة لطريق المجرة ... ١١
        - ويصبح عنان الأمل خفيفاً ، كما يصبح ركاب الأجل ثقيلا ... ١١
      - وتصبح كل جرة يكسرها الأجل ، ملقاة على حواف الأسئة ... !!
- وحينما يتحرك ركابك المنصور ، تزلزل الارض ويحين موعد الساعة ... ١١
- ويتأكدكل حى أن حملتك ، سوف تجعل إمكان بقائه أمراً مشكوكا فيه ...!!
  - وتصبح الروح الآمنة ولا أمان لها في هذه الاحوال . ... !!
- \_ ولا يوجد شخص قط إلا ويتحدث عن النصر الذي سوف يكون-طيفك ..!!
  - فنى كل حرب مهما كان وقتها ، يكون الحظ حليفاً لسيفك ويدك ...!!
- وانتصاراتك العديدة ، تجعل الفلك مخيفا للطير والوحش من كثرة الفتلي ... !!
  - \_ أيها الملك ... إن لى بضع سنوات ، وأنا أتطلع إلى أمل واحد ... !!
    - ـ هو أن أكون نديما لحضرتك ؛
    - فإذا لم يتيسر هذا ... فأمل أن أكون متمها في رحابك ... !!
- فاشتر هذا العبد قبل أن تعرفه ، فإن الرخيص قد يصير في وقت ماغاليا ... !!

- فإذا خسرت في هذا البيع فسوف، يكون لك الحد والرضا و تقبيل اليدين ... !!
- ولن يكون هناك ضير في أن يتقلب ، شاعر بسيط مثلي في نعم مملكتك ... ١١
  - ــ فسوف تكونكل شعرة من شعرة ، لساناً يردد المديح والغزل ... !!
    - حتى يشيخ في دولتك الفتية ، كما شاخ حظ أعدائك ... !!
      - جاعلا هواء الخريف في شهرى بهمن ودى(١)

منعشا ، تتزين فيه الحدائق والبساتين بأنضر الورود ... !!

فليكن لحديقة عمرك ... ربيع نضير دائم ... !!
 وليس ربيعاً ــ كربيع الطبيعة ــ يعقبه خريف ... !!

- وليجعل الالسنة ندية بذكرك، حتى تستطيع الالسنة أن تنطق بالكلام ... !!
  - فعصرك لازم للزمان والمـكان ، مادام الزمان لازما الدكان ... !!
    - \_ والمسكوكات تتحدث بذكرك،

وهي في الوقت نفسه تخلد ذكر الذهب في الأرض ... !!

فليكن المكك خالداً في هذه الدنيا ، وهو لا شك خالد فيها ... !!
 وقد قرأ الأنورى هذه القصيدة في حضرة السلطان سنجر ، ثم أنشد بعد ذلك الدعاء الآتى للملك سلمان (٢) :

### [أبيات فارسية في الأصل، ترجمتها: ]

- أيها الملك...لتكن الدولةخاضعة لأمرك، وليكن ملك سميتك سلمان ملكالك...١١
  - ــ ولتصر ساحة السهاء أرضاً لك ، وليكن سيد النجوم عبداً لك ... ١١
    - \_ فالحشمة تكسب صفتها من حشمتك

فلتكن كل حشمة في العالم من احتشامك ... ١١

\_ وليكن كل ماهو قائم بذاته \_ إلا الله \_

مستمداً قوته وقوامه من قوتك ... اا

<sup>(</sup>١) المراجع : • بهمن ، و «دى، شهران في السنة الإيرانية يتمثل فيهما فصل الحريف قويا ملحوظ الآثار ، ويسقط فيهما ورق الأشجار .

<sup>(</sup>٢) كليات الأنورى ، ص ٧٢ .

<sup>[</sup> المراجم : المفصود به سليان بن محد بن ملكناه ]

ــ وليكن البدر والهلال في يوم شرابك، ما ثدة للنقل وكمأساً للشراب ...!!

\_ وليدم النهار الأشهب، والليل الأدهم خاضعين لحكمك ... !!

\_ ولتكن العقدة التي لا يحلها الفضاء ، مُسَخَرَّرةً ليد اهتمامك ... !!

\_ وليكن الدرع الذي لا يبليه الفكدّر ، خرقة ً لينة لسهم انتقامك ... !!

\_ وليكن كل سر في لوحة الأجل ، مسطراً في دفتر كلامك ... اا

\_ يا من أنت \_كالعنقاء \_ بعيد عن شباك الدهر

ليكن أسد الفلك صيداً لشباكك ... !!

ويا من أنت ككيوان بعيد متناول الخصم ...
 ليكن أوج كيوان تحت أقدامك ... !!

\_ وليكن سيف المريخ في غمدك ، حتى لا يمييه صدأ ... !!

\_ ولتبقّ عين الايام تتطلع لإشارتك، ولتكن أذن الافلاك منصتة لرسالتك... !!

\_ وإذا لم يكن المقام في الدنيا مستديما ؛ فلتكن في ذروة قدرك مقيا على الدوام ...!!

\_ وإذا كان حطام الدنيا زائلا غير باق

فلتكن نعم فضلك هي بقايا أفضالك ... !!

\_ وما دام آخر النهار هو الليل ، فليكن نهار عدوك حالكا مثل ليلك ... !!

\_ إن كل أعمالك تتسم بالوقار والثبات ... فليبق الدهر منقاداً لبنانك ... !!

\* \* 4

# وهذه قصيدة قالها الأنورى في مدح السلطان سنجر (١): [ص١٩٩٠] [ أبيات فارسية في الأصل ، ترجتها : ]

ـــ لقد استقرت المملكة للملك ، فأخذ الدهر رونقه واعتباره في النهاية ... !!

\_ ونما جذر السعادة مرة ثانية ، وأثمر غمنها مرة أخرى ... !!

\_ لقد ظل المُملك مدة متزلزلا ، ثم استقر في النهاية للملك ... !!

 <sup>(</sup>۱) كليات الأنورى ، س ٤٤ - •٤ .

- وهو الملك الذي يمنح الملك ، بل هو تاج الملوك .(١)
   وقد أصاب الدولة اليسر من عطاء يمينه ... !!
  - وهو الذي يمنح الملك في نزهة واحدة
     وهو الذي يأخذ الملك مغزوة واحدة
- وعندما يخرج صبح سيفك من غده ، تتك عشن الشمس بالسياه ... !!
  - وعندما تنعكس صورة حفلك على صفحة الفلك تستمد الزهرة رونقها من تلك الصورة ... !!
  - وقد تصور الفلك حروب هذا الملك فروعته ،
  - فقد استطاع سيفه الصقيل أن يستولى على ساحته ... !!
  - وتذكر الزمان حفله ، فاقتبست نقوش الربيع فكرتها منه ... !!
  - ــ وألق ظل حلمه على الارض ، فاستقرت الارض في مكانها ... !!
  - \_ وحمل شعلة بأسه فوق الأثير ، فاقتبست شعلة الفلك منها شرراً ... !!
    - \_ فأنت ملك ، وأنت سلطان ، وأنت عاهل عظيم ، وقد اتخذت هذه الاسماء الثلاثة فخارها منك ... !!
- لقد أخذ الفلك يعد جودك ، ولكنه لم يستطع أن يحصيه بأصا بع العد والحصر...!!
  - ــ ووزن القدر حلك ... ولكنه لم يستطع أن يزنه بمعيار الـكل والجزء ... !!
- ــ واتخذ العالم عدلك شعاراً له ، وصار ملك العالم يتخذ هذا الشعار نفسه ... !!
  - لقد ثبتت اليوم قواعد الملك ، لأن ركابك سكن واستقر ... !!
    - لقد رأيت بعض الأيام الحالكة بسبب فتنة الخطأ
      - فاضطرب الملك بسبها اضطراباً شديداً ... !!
  - ولكنه أحس بالحجل، فعاد يعتذر، وأخذ يحتضن حظك الحسن ...!!
    - \_ ولم تلق ظلك على أعمال العدو ، ولو أن عدوانه جاوز كل حد ... !!
      - فقد تركته همتك العالمية أياماً قليلة ، يعمل منفرداً دون تعرض

<sup>(</sup>۱) نسبت أكثر أبيات هذه القصيدة إلى ظهير الدين محمد بن على السمرةندى السكانب مؤلف كتاب سندباد نامه (اظر لباب الألباب لعوفي ج ۱ ، ص ۹۲) ، وتذكرة هفت إقليم ، ورقة ۹ ه ه ب .

- \_ وتركت له ناحية من نواحي العالم ، فاحتل طرفا من أطراف العرش ... !!
- ــ ووضع الزمان الشوك في أقدامه ، وأمسك الثعبان بيده زمناً ... !! [س ٢٠٠]
  - ــ ثم تحرك موكبك في يوم الهيجاء ، في صورة بهيجة كرياض اللعل ... !!
    - \_ فاتخذ الفتال الناشب من هجات جيشك ، صورة من صور قهر الله ...!!
- \_ وأصبح الماله السانى فى حلق أسد الفلك ، كالنار المحرقة منشدة خوفه منك...!!
  - ــ وأصبحت الفتنة تتوق إلى النوم
- كما يتوق الطفل الصغير إليه، فتُستَسعمُــل اللعبُّ والخشخاشُ لتنويمه...!!
  - ــ يا من سقطكل خصم لك ذليلا ... لأن سيفك يتولى الإذلال ... !!
- \_ أَن كَان خصمك قد أغتر بنشوة الملك ، حينها امتلات رأسه بنشوة الخر ...!!
- ــ فخيل له الأمل أنه يستطيع الثبات ، وأنه كسبللكم الاستقرار والحلود ...!!
  - ــ فإنه قد ترك الملك في أثناء غفلته ، فاستولى عليه ملك يقظ مُثلك . . !!
    - \_ فانهض واجعل رأيك صبوحاً للدولة
    - وأسرع فقد استولى الخيار على خصومك ... !!
- وكما يقول الناس في الأمثال ، إذا انقضى الأمس اتخذحكم اليوم الذي سبقه ...!!
  - فليكن حكمك في الدنيا مخلداً
  - فلا تستطيع الدنيا أو الدهر أن يحسلا على مثله ... !!

# # #

# قطعة في المدح للأنوري<sup>(١)</sup>

### [ أبيات فارسية في الأصل ، ترجمتها : ]

- \_ أيها الملك ... إن الله منذ الأزل حتى الآبد ، جعلك موفقاً فيحكم الخلق ... !!
  - \_ وقد قطف الابد سنابل عمره الحالد، من مزرعة مُسدّتك ... !!
  - ــ وفاخرت الأرض منذ آدم ، بعظمتك الملكية وبهاء حكمك ... !!

<sup>(</sup>۱) كليات الأنورى ، طبع تبريز س ۲۲۱ .

- \_ فإن سحاب عدلك يقطر العافية ، وينثر ظله على جميع الـكاثنات ... !!
- \_ والفتنة خوفاً من حظك اليقظ ، قد نامت ، فلم يعد أحــد يراها ... !!
  - ــ ولم تسمع أذن الفلك من بين أصداء طبولك
  - إلا صوتاً قوياً نافذاً يدوى في الأرجاء... !!
  - ـ وإن الكون جميعه ... لايساوي التفاتة من نظر همتك ... !!
- \_ وقد اختار رأيك من كل ماهوكانن ، الكرم والدين والعدل ... !![س ٢٠١]
  - \_ وأخذت الملك بحد سيفك ، ومنحته بإشارة خفيفة بطرف سوطك ... !!

#### \* \* \*

وقد طلبوا من الأنورى أن يقول شعرا على البديهة ، فلم يستطع أن يقول من فرط السكر ، وقد اعتذر (١) عن ذلك بقوله :

### [ أبيات فارسية في الاصل ، ترجمتها : ]

- ــ أيها الملك إن العقل لا يستطيع
- أن ينظم جواهر الثناء عليك إلا مع ماس العقل . . . ! !
- \_ وقد علا الغبار عقلي في صحن دماغي ، فأزالته روحي بمكنسة هيبتك ... ١١
  - ـ فبتى نطق خلف حجاب العجز ، وسكت لسانى خجلا وحياء ...!!
  - ــ وغرست حيرتى الشوك في بديهتي ، حتى لا يتفتح وردٌ في حديقتها . . . !!
    - ــ وأنت نفسك تعذرني ... ، فأنَّ لشلي أن يمدح مثلك . . . !!

#### \* \* \*

## قطمة أخرى في المدح<sup>(٢)</sup>

### [أبيات فارسية في الاصل، ترجمتها: ]

- ـــــ إن بريق رأيك قبس من نور الله ، وقد حجب نوره ضوء الشمس ... !!
- ــ وإن مافعلته ممي من لطف اليوم ، ليشبه مافعلته الشمس مع ورد الربيع...!!

<sup>(</sup>۱) کلیات الأنوری ، طبع لکنو ، س ۲۰۷ .

<sup>(</sup>٢) المرجم السابق ، ص ٩٥٩ .

لقد شفع كرمك لى ، فنلت شرف تقبيل يدك ...!!
 واستطاعت خدمتى اتراب بلاطك ، طول العمر ،
 أن تقر عي في جميع القلوب ... !!

\* # #

وقد تلطف السلطان سنجر مع الأنورى فى حفل من الحفلات وأكرمه كثيراً ، فنظم القطعة التالية شاكراً له هذا الصنيع :

# [ قطعة فارسية في الأصل ، ترجمتها : ]

- \_ لقد استدعى ملك العالم الانورى أمامه ، وسلم عليه ، وأجلسه إلى جواره... !!
  - \_ وأمر له بالشراب وطلب منه الشعر ، فجعل ينشد سحراً ودرا ... اا
  - \_ فلما شرب مرة أخرى أرسل شخصاً ، واستدعاه إلى عرشه ... ا!
- \_ فَتَجَـاوَزُ عَن ذلك جميعه . . . ألا يكفيه فخراً أن يذكرالماك اسمه على لسانه الأعلى . . . !!
  - \_ فليست فى الزمان سعادة أكثر من ذلك، ولم يعد له طلب من الزمان بعد ذلك ...!!

\* \* \*

# و يقول أيضاً في المدح والثناء<sup>(١)</sup>

[ أبيات فارسبة في الأصل، ترجمتها : ]

- \_ إن الزمان فرع من حياتك ... فلتكن حياتك خالدة ...!! [س٢٠٢]
  - \_ وإن الدنيا سعيدة بصحبتك ... فليكنجميع عمرك سعادة وسروراً ... ١١
- \_ وليكن أمرك ونهيك على الزمان والأرض، نافذين مثل القضاء السماوى...!!
  - \_ وليكن على باب حضرتك العالية وسقفها ، بناء ثانياً من جنة الخلد ... !!
- \_ وليكن النهار والليل خادمين لك. وليكن القضاء حارساً ، والقدر حاجباً ...!!
  - \_ وليكن الفلك مرافقا دائماً لمركبك وملازماً له ... ١١
- \_ فأنت الحضر في العلم ، والإسكنسر في العدل ، فليكن ماءالحياة شربة لك ...!!

<sup>(</sup>١) كليات الأنورى ، ص ٦٣٢ .

- ــ وأنت قادر ... فليـُـصب الضعف ضعف حتى لايسل إلى مزاجك ... !!
- وليبق جاهك وحظك فى شباب دائم ، حتى يصل الزمان إلى نهايته . . . !!
  - وأمرك نافذ على الزمان ، فكشيئت له هذا النفاذ دائماً ... !!
- وليكن لك الملك والإقبال والسعادة والشرف في الدنيا والآخرة ... !!

وقال الأنورى هذه الرباعيات فى المدح [ رباعيات فارسية فى الاصل ، ترجمتها : ]

(1)

\_ يا كَمَنْ جُوهُرِكُ هُو خُلَاصَةً مَا فَىالَّدَنِيا ... لَيْكُنَأْتُرُكُ فَى النَّاسِ أَمْراً مِنَائِنَيْنَ؛ \_ فليكن مريدك ثافذ الحسكم كالمساء الجارى ، وليسكن عدوك محترق القلب كزهرة الثقائق الحراء ...!!

(٢)

- \_ أيها الملك ... أقسم بالله الذي اختارك ... إن العالم لم ير ملكا مثلك قط ...!!
- ــ فن أجاك تعبت الدنيا أياماً عديدة . . . وأنفقت ليالى كثيرة حتى ظفرت علك مثلك ...!!

(٣)

- لقد سرت دائماً مرافقاً للفكلك ...ونثرت على القمر غبار موكبك ...!!
- \_ إنآدمأبي ، و لمكنى لاأفخر به ... بعد أن ناديتنى أنت بتمولك : يا أخى ... ؟!

 $(\mathfrak{t})$ 

- \_ حينها نسمم على الانتقام ، نُـلتى الوهن في قاوب الاعداء ... [س٢٠٣]
- \_ ولوحاربنا الفلك كربنا(١)واتسز، لجعلناه تجتأقدامنا كاجملناملك خوارزم(٢)

(0)

- \_ وأخيراً بَعُمدً عن قلوبنا هم , الغور ، وتحول مأتم هجر الاحباب إلى سرور
- \_ وعندما , يدخل قائد جيش الفلك في برج الحمل ، تتحول قيادة العالم إلى نيسانور (٢) . ... !!

<sup>(</sup>١) يشير إلى السرر حاكم خوارزم في عهد سنجر ، وقتال سنجر له ، وفتحه خوارزم .

<sup>(</sup>٢) السكليات ، ص ١ ٤٥ .

<sup>(</sup>٣) السكليات ، س ٣٩ه .

# السلطان مغيث الدنيا والدين

# محمود بن محمد بن ملكشاه يمين أمير المؤمنين

كان السلطان محمود ملكا مستدير الوجه ، وكان وجهه أبيض مشر با بحمرة ، ولحيته مستديرة ، كما كان ربع القامة ، قوى الساعد ، متناسب الأعضاء .

وكانت مدة عمره سبماً وعشرين سنة ، ومدة ملكه أربع عشرة سنة (١) ، كان في خلالها حسن السيرة .

مثل : « البِشْرُ أولُ البِرِّ » (٢)

وكان جميل الصورة ، لطيف الطبع ، عذب الكلام ، حلو الدعابة ، موزون الحركات ، حسن الخط ، جميل العبارة (٢) . وكان توقيعه « اعتصمت بالله »

و وزراؤه هم: الوزير ربيب الدولة أبو منصورالقيراطى (٢٠) ، والوزير كال الدين الشّميزي (٥٠) ، والوزير شمس الملك عثمان بن نظامه (نظام الملك) ، والوزير قوام الدين أبو القاسم (٢٠) ، والوزير نوشروان بن خالد (٧٠) .

 <sup>(</sup>۱) كانت ولاينه السلطنة اثنتى عشرة سنة وتسمة أشهر وعشربن يوما (أبن الأثير : ج ۱۰ ، س ٤٧١) .

<sup>(</sup>۲) فق ورقه ۱۳ ب.

<sup>(</sup>٣) ارجم إلى أبن الأثير ، ج ١٠ ، ص ٤٧١ ، زن ص ١٠٠ .

<sup>(1)</sup> ابنَ الأثير ، وبزيد • زن ، عبارة • ابن الوزير أ بى شجاع ، .

<sup>(</sup>٥) • زن • كمال الملك ابو الحسن على بن أحد السميري ( ص ١٢٦ ) .

<sup>(</sup>٦) ذكر اسمه ولقيه وكنيته فيما سبق تقلا عن • زن ٠ .

<sup>(</sup>٧) ارجع فى شرح حاله إلى ديباجة «زن، لهوتسما ، ولقبه وكنيته • شرفالدين أبوضر ،

وحجابه هم : الحاجب محمد بن على بار ، والحاجب طغال يرك ، [س.٢٠] والحاجب أرغان .

ولم يكن أحد من آل سلجوق أكثر منه انزانًا ، ولا أوسع إدراكا ، ولا أحسن وقوفًا على دقائق الأمور .

مثل: يُسْتَدَلُّ على عقلِ الرجلِ بقوله ، وعلى أصلِهِ بفعله ، ف أ فحشَ حكميْ ، ولا أوحشَ كريم (١) » .

فكان \_ صورة ومعنى \_ مجموعة خلال السكال ، ومستحسن الجصال ، ولسكن العمر لم يف له ، فلم تساعده الأيام ، ولم ينج من مكر الدهم ، ولم يهرب من وخزة القهر ، فكانت وفاته في الحادى والعشرين من شوال سنة خمس وعشرين وخسائة .

## [أبيات فارسية في الأصل، ترجمتها: ]

- ــ هكذا جرت عادة الدنبا الغادرة ... ، إنها لا تميز بين الجندي والملك ...!!
  - \_ وهي تحصد الشيخ والشاب معاً ، ونرى منها العدل ، كما نرى منها الظلم ...!!
- ــ وهذا هو قانون الدنيا ورسمها .. فهي لا تدوم ... فاسلك فماطريق الخير ...!!
- وهى أحياناً ترفع شخصاً حقيراً ، وأحياناً تنزل إنساناً من فوق العرش . . . !!
- \_ وهي لا تسعد بهذا أو تشتى بذاك، ولكن هذا هو دأب دار الفناه (٢) ... !!
  - \_ وطريقة الدنيا أن تنتتل من ذاك إلى هذا ، ومن هذا إلى ذاك<sup>(٢)</sup> ... !!
    - فاعلم أن الدنيا تدور على هذا المنوال ،
    - فلا تدوم الرفعة ولا الذلة لشخص بحال من الاحوال ... !!
      - ــ ولكن إذا نهض شخص وترك حياة الدعة واللمو ،

<sup>(</sup>۱) فق ورقه ۱۱ ب.

<sup>(</sup>۲) دشه ، ص ۱۰۲۸ ، س ٤ -- ٦ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق عص ١٢٠٩ ع س٢٦٠ .

واستعد لان يبذل روحه في الحرب والهيجاء ... !!

\_ فإنه يطهر الارض من الاعداء ، ويصبح آمنا من كيد الاشقياء ... !!

ويصير ملكا على العالم جميعه ، وينفذ كلامه فى جميع الأرجاء ... !!

ويمسح مرفها صاحب سطوة ، ينشى الرياض والبساتين والميادين والقصور ... !! -

ـ ويجمع الكنوز وتتم له زينة الدنيامن مال وعيال ويقضى أيامه سعيداً (١٠) ...!!

ــ ومع ذلك فإنه يستحيل في النهاية تراباً ويذهب جهده هباء،

ويرث عدوه كنوزه جميعها ... ١١

فلا يبتى مال ولا عرشولا تاج ، ولا بلاط ولا خزانة ولاجيش(٢) . . . ١١ مثل : « ألذ الأشياء العافية ، وأفضل الدارين الباقية »

وقد سيطرت الأمراض المزمنة على ذلك السلطان بسبب كثرة الجاع ؛ وكان له شغف عظيم بالصقور والفهود وكلاب الصيد والبزاة والحام. ، [٥٠٠] وأتخذ لهما القلادات الذهبية.

وقد جلس السلطان محمود على العرش بعد وفاة أبيه في سنة إحدى عشرة وخسمائة . و بعد ثمانية أشهر حارب عه سنجر حينا جاء إلى العراق ، ولكنه هزم ، على أن عمه استدعاء ولاطفه ، وأجلسه على عرش العراق،وزوجه ابنته « مهملك خاتون » وأرسله من خراسان إلى العراق ، فى أبهة كاملة وسرج مرصعة وفيلة .

مثل: « من تصرف على حكم المروة ، دل على شرف الأبوة (٢٠) .

وهكذا يفعل العظاء والنجباء. فلما ماتت مهملك ، أرسل سنجر إليه في مكانها أختها الأميرة «ستى خاتون» ( عن عند الأميرة «گوهم نسب » .

<sup>(</sup>۱) دشه، ص ۱۷۱۱، س ۲۰ – ۲۲.

 <sup>(</sup>۲) المرجع السابق ، س ۱۷۱۲ ، س ۲ - ۳ .
 (۳) فق ورقه ۹ - ۱ .

<sup>(</sup>٤) جاَّه في جامع التواريخ أن مهملك خاتون توفيت في سن السابعة عشرة ، فأرسل سنحر إليه أخنها الأميرة ستىخاتون مكانها ، وهذه الأميرة هيوالدة الأميرة •كوهر سب، حفيدة سنجر . ارجع أيضاً إلى تذكرة دولنشاه طبع لبدن ، ص ١٣١ ، وامعق المعارى أبيات في رثاء مهملك خاتون [ السكتاب المذكور ص ٦٤ – ٦٥ ] .

وقد استقرت بذلك سلطنة محمود ، وكان أغلب مقامه فى إصفهان و بغداد .
وقد حدثت — مرة — جفوة بينه و بين أميرالمؤمنين المسترشد بالله ،
وانتهى الأمر بمحاصرة السلطان محمود لبغداد ، والاستيلاء عليها والصلح مع الخليفة (۱) .

وكان السلطان مجمود ملكا مبارك الظل ، عنده عدد كبير من الخدم ، لأنه كان يقيم فى الحريم كثيراً ، وقد عاش خدمه مرفهين ، وارتفعوا إلى مراتب الجاه والعظمة ، وكان السلطان يقف بنفسه على أحوال الديوان و إقطاعات الأمراه ، ويبت فى كل ما يطلبه الوزير أو المستوفى من مطالب ، فلم يكن هناك أمر فى الدولة يخفى عليه (٢) .

وإن السلطان القاهم عظيم الدهم أبا الفتح كيخسر وبن السلطان قلج ارسلان خلد الله ملكه هو وارث ملكه وعرشه وصاحب عظمته وحظه ، وهو أكثر منه يقظة وتعميراً للدنيا ، وإن بركة ظله لتنتشر في أرجاء بملكته ، وتنتشر من بغداد إلى همدان فترفع خدمه إلى مر اتب السعادة والرفعة ، وتجلس ما دحيه أمام عرشه ؛ وإن مادحا مثلي قطع ألف فرسخ تلبية لدعاء هذه الدولة ، [ س٢٠٦] وتقرباً إلى هذه الحفرة ، حتى وضع رأسه على عتبة المكارم والمعالى ، إنما فعل ذلك تتبعاً للرزق المفقود ، حتى يصير مسعوداً ومسروراً بمواهب العطايا التي لاحصر لها ولا عد - التي تفيض من البحر الزاخر لجود سلطان العالم . وجدير مملك بني آدم غياث الدنيا والدين أبي الفتح كيخسر و - عز نصره . أن يتقرب غياث الدنيا والدين أبي الفتح كيخسر و - عز نصره . أن يتقرب إلى الحق تعالى بتقريبي إليه ، رعاية لحق هرتى ورحلتي ، لأنه هو الملجأ والملاذ ، وإن المحافظة على مثل هذه الحقوق لازمة في شرعة الكرم ؛ أسأل الله أن يجعل وإن المحافظة على مثل هذه الحقوق لازمة في شرعة الكرم ؛ أسأل الله أن يجعل

<sup>(</sup>١) ارجع في شرح ذلك إلى ابن الأثير في حوادث ٢٠ ه و دزن، ص ١٥٢ .

<sup>(</sup>٢) ارجم إلى تاريخ كزيدة وروضة الصفا وحبيب السير في ذكر السلطان محود .

الملك العظيم يصغى إلى كلامى ، و يجيب ملتمسى ، و يدخلنى فى زمرة ثقاة خدمه و كفاة أهل قلمه ، ومادحيه ، وأن يجعلنى دائمًا موفقاً ومؤيدا...!! وأنا فى هذا الإلحاح معذور ومغفور ، لأن الملك الموفق ييسر ما يبدو للآخرين عسيرا ، فيأصر بقضائه فى لحظة واحدة ، و يقرب مايبدو فى قصورهم (١) بعيدا ، فيأمر به فى لمحة واحدة .

#### [ شعر ]

وإذا لم يكن من الرزق بد فَلْيُتَبّع مطالع الإقبال

وحيث إن الملك ظل الله في الأرض ، و بلاطه بمثابة ملجاً للمالمين ، فإني أجعل طرق الوصول إلى المنال في هذا العالم - وأسباب تحصيل المال - محولة إلى الملك ذي الجلال ، ومستمدة من معدن سعادته ، وأسأل الله أن يجعل السلطان غياث الدنيا والدين يجود على أحبابه ببعض ما كان السلطان محمود يصنعه في قلائد كلابه ، وأن يفوقه فلا يقاس ما كان يفعله محمود بشيء من صنيعه ، فإنه يمنح كل يوم أضعافاً مضاعفة من المال والعطاء . وأنا أذكر في القصيدة التالية شمة عن ملكه وسلطنته وكرمه ، ومروءته وعطائه وهبانه .

### [ قصيدة فارسية في الأصل ، ترجمتها : ]

- \_ لو أن شخصاً يمنح الروح فيضاً ، لفعل ذلك الملك الفاتح الدنيا . . . !!
  - فهو ملك الدنياغياث الدين ، الذي ينعش حكمه الارواح . . . !!
  - ــ الملك الغازى سيد الملوك، الذي يهب العطاء سراً وجهراً ...!!
    - فهو عون للنوة ، وقوة النتضاء ، لأنه يمنح القدرة للفلك ... ، 1
- فيده تمطركما يمطر السحاب، وقلبه يمنح كما يمنح البحر . . . 11
  - \_ ولحسكمه قوة القدر من حيث النفاذ ، ولأمره سرعة وكن فيسكون . . . !!
  - وقله هو اللوح المحفوظ ، يهب الإنس والجان أقدواتهم وأرزاقهم … ١١

<sup>(</sup>١) المراجع : كذا في النخة الأملية وهو يقصد تصورهم القاصر .

- والبحر والمنجم يمنحان الدر والجواهر ،
   من فيض العطاء الذي تقدمه بده ...!!
- بل إن فضلات ما ثدته هي التي يو زعبا الفلك على ملوك العالم ... !!
  - وهو في العطاء ظل الله في الأرض

فليس عجيباً أن سب مده الطريقة ...!!

- \_ إن ما يمنحه الفلك في أزمان ، قد يمنحه هو في أقل من لحظة ... !!
  - إنه يوزع الملك على العبيد والخدم،

وقد يهبهم ملك خاقان الصين أو خان الترك ... !!

- وإن سيفه وقلمه يعملان في وقت واحد ، فالأول يفتح المالك ،
   والثاني بوزعها ... ۱۱
  - \_ إنه يطلب الخراج من طمعاج خان ، (١)

ويوزعه مع خراج الهندالذي يقدر بالأحمال ... اا

- \_ وإن عسل النحل ماهو إلا قطرة من لعاب حلمه ... !!
- ـ وإن ذرة من خيال غضبه ، لتثير الفتنة إلى آخر الزمان ...!!
- \_ وإن سيفه البراق ليكسو الأعداء حلة أرغوانية حراء ... ١١
  - وإنه ليمنح الكلاب عظام أعدائه الشيهين بالكلاب ... !!
- \_ وهو يمنح الجميع فلا ينبغي أن يقال إنه يمنح فلانا دون فلان ... 11
  - وإن ما يسقط من بين أصابعه، نيمنح السماء مائة سعادة ... !!
    - ـ فالدعاء له فرض على كل إنسان،

لآن الله وهب الإنسان اللسان لهذا الغرض ... !!

- \_ وسيفه مسلول دائماً ليعلم من بق على قيد الحياة من أعدائه
  - أنه هو الذي وهبه الروح . . . ! !
- وسنرى سريعاً من توالى الفتح ، أن الملك سيفتح ثم يهب سجستان . . . ۱۱
- فانظر إلى كفه فإنها من كثرة الجود تهب الذهب لأهل و راوند ، (٢)... ١١

<sup>. (</sup>١) المراجع : هو ملك ما وراء النهر وتركستان .

<sup>(</sup>٢) المراجع : مؤلف هذا الكتاب يشير إلى أهل • راوند ، خاصة ، لأنه هو نفسه من أهل تلك المدينة .

- وهو يمنح الاقشة الحريرية الحراء كايهب الاقشة المزينة بالقصب.
  - \_ وهويهب الحيول الفارهة التي تشبه الجبال الزاحفة ... ١١
  - \_ وعطاؤه لا يفتصر على الفضة بل يشملكنوز أنوشروان...!!
- \_ لقد سألت العقل: أي ملك من ملوك العالم يمنحكل ما يجود به المنجم ١٢٠٠٠
  - \_ فأجاب: إنه لا كثر إشراقاً لقلبك أن تعلم أن الله سر الماك أرضاً ... ا

أن الملك يهب الملك أيضاً ١١٠٠٠

- \_ قلتُ له: إلى متى يستطيع العطاء؟! قال إنه يمنح ما دام قادراً على المنح ...!!
  - \_ فهو يمطر الدر مثل سحاب الربيع ،
  - وهو يمنح الذهب مثل ريح الخريف ١١٠٠٠
  - \_ إن المنجم يهب ذرة ذرة ، ولكن الملك يعطى أحمالا أحمالا ... ١١
    - \_ فلتخلد حياة الملك ، حتى يهب هكذا إلى أبد الآبدين ...!!
      - \_ وليكن عمره أطول من عمر نوح ، حتى بهب الناس الامان من الطوفان ... !!

# السلطان المعظم ركن الدنيا و الدين أبو طالب طغرل بن محمد بن ملكشاه يمين أمير المؤمنين

كان السلطان طغرل بن محمد ملكا أحمر الوجه ، تام اللحية ، دقيق الذؤابة ، طويل القامة ، معتدل الظهر ، ضخم الرقبة ، واسع الظهر والصدر .

وكانت مدة عمره خمسة وعشرين عاما ، وقد تو في على باب همذان في شهر المحرم سنة تسع وعشرين وخمسائة (١) ، بعد أن دام ملكه ثلاث سنوات (٢) ، وقد غلب على أخلاقه العدل والسياسة ، والحياء والحية ، والكرم والشجاعة ، والبعد عن الهزل والفواحش .

مثل: « من أعود الغنايم دولة الأكارم (٢٦) »

وكان فى أثناء مدة حكم السلطان محمود يقيم مع عمه السلطان الأعظم سنجر ، فعهد إليه بولاية العهد بعد وفاة محمود (٤) فلما جاء إلى العراق وقعت بينه [س٠٠٠] و بين أخيسه مسعود بضع معارك ، تبادل فيها الطرفان النصر والهزيمة (٥) ،

<sup>(</sup>۱) ورد فی ‹ زن › أن سنة وفاته كانت ۲۸ ه ه وأن مدة حكمه سنتان وشهر [ زن ، ص ۱۷۲ ] وقال ‹ ۱۱ › : كان مولده سنة ۳ · ه فى المحرم ووفاته فى المحرم من هذه ؛لسنة أى ۲۹ه ه .

<sup>(</sup>۲) لم يذكر المصنف هنا أسماء الوزراء والحجاب على خلاف عادته ، وورد ق ، جت ، الذى استقى كل ما ذكره من هذا السكتاب : ووزراؤه ( يعنى وزراء السطان طغرل ) الوزير قوام الدين أبو القاسم الدكزيني ، والوزير شرفالدين على بن رجا ، والحجاب منسكوبرس ، (كذا) وتوقيعه فى رسالة الجويني ( اعتضدت بالله وحده ) .

<sup>(</sup>٣) نق ورنة ٢٣ ب.

<sup>(</sup>٤) زنس ۱۵۸.

<sup>(</sup>ه) أرجع إلى « أ أ » في حوادث سنة ٢٧ ه و ٢٨ ه هـ .

وفى إحدى المرات بينما كان ذاهباً إلى خوزستان إثر هزيمة حلت به شنق خواجه قوام على باب ليشتر ، لأنه كان يظن أنه سبب نكبته (١) .

مثل: « أَى ملك أساء إلى جيشه وجنده ، أحسن إلى عدوه وضده (٢٠) » . ولا تكون عظمة الملك إلا بإكرام الرعية ؛ و إن الملوك الأتقياء ليعتبرون في زمرة العلماء والأصفياء .

سمعت أن «العادى» وكان من شعرائه ، أخذيقر أقصيدة (٢) على «العبّادى» منها البيت التالى :

وكان العبادى فوق المنبر فلما وصل العادى إلى البيت التالى وهو قوله :

[ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته : ] — إذا لم يقبّل الفلك عتبة جاهك فاعذره ... فلعله لا يستطيع أن يصل إليها ... 11

قال العبّادى «يستطيع الأمير العادى أن يطلب كل ما يريد من رغبات...!!» فقال العادى القاضى الذى كان ملازماً له: «أنا محبوس بسبب قرض قدره ألف دينار ذهباً و ينبغى أن أؤدى هذا القرض» . فأحنى العبادى رأسه ، فقال أحد المريدين: «ليكن له ماقال» فرفع العبادى رأسه وقال: « إن الأمير العادى إذا دفع الألف دينار أداء القرض ، فإنه — حتما — سيقترض غداً...!! » فقال مريد آخر: « لتكن له ألف دينار أخرى » فاستراح العادى .

<sup>(</sup>۱) زن ص ۱٦٨ -- ١٦٩ ،

<sup>(</sup>۲) فق ررتة ۲۱ أ.

<sup>(</sup>٣) ديوان المادى نسخة المتعف البريطاني ورقة ١٥ ب - ١٧ Or. 283 l

وأنا أقول إن مدح الشاعر ، أوهمة العالم ، أو إرادة الجليس ، تكون كلها سبباً لإفاضة عدل الملك ونشر فضله . وإنه لينبغى تشجيع العلماء الذين هم عماد الدين والدولة ، والإسلام ، والملة وبهم يصير أساس الملك راسخاً ثابتاً ، فتقويتهم وتشجيعهم من لوازم الواجبات ، وتوابع المفترضات . وقد كانت هذه السياسة هى التي يتبعها السلطان طغرل ، فقد بني مدرسة في هذان مازال يدرس فيها صديقي الصدر الإمام ، والحبر الهمام ، علاء الدين مجد الإسلام ، ملك العلماء ، أستاذ الملوك [س ٢١] والسلاطين ، ويقوم فيها بتدريس العلم ، وتعليم أنواع الفضل ، وإذا كانت أوقافها قد أصابها بعض الخال بسبب استيلاء الظاممة على العراق ، فإن سيد العالم وملك بني آدم غياث الدين - خلد الله ملكه - يرعى حقوق الأسلاف ، ويعمر تلك الأوقاف ، ويأمر بإحياء معالم خيره ، ونشر مفاخر ذكرهم إن شاء الله .

وكان الأمير العادى مختصاً بمدح ملك مازندران ، ولقبه مأخوذ من «عماد الدولة فرامرز » ملك مازندان ، ولكنه اكتسب عظمة شاعريته من مدائحه في السلطان طغرل ، ومطلع ديوانه في مدح السلطان ، ونحن نورد بعض شعره :

[قصيدة(١) فارسية في مدح السلطان ، ترجمتها : ]

فلم تعد هناك شبهة في أن طغرل هو ماك العالم ...!!

ــ وَلَمْ يَعِدُ الزَّمَانُ جَافَ السُّفَّةُ ، دَامِعُ العَينُ

لأن رطوبته وجفافه ماك لهذا السلطان الـكامل ...!!

- \_ إن التراب لاتهزه الريح ، والملك ثابت مستقر ، والمــاء لاتنقصه النار ، لان الماك عادل منصف
- لنه الماك طفرل ذو العرش المقدس، الذي يتخذ الفاك مركباً
   والذي تتحول الحلوى من حرارة غضبه سماً قاتلا ...!!

<sup>(</sup>١) أرجع إلى لبات الألباب لموقى ، طبع براون ، ج ٢ ، ص ٢٦٢ - ٢٦٠ .

- ولا حد لمدحه ، لأنه لفرط شرفه وعلو قدره ينفذ حكم الشريعة بعقل هو صيقل لصفاء المــاء ورواء الورد ...!!
- والفلك قد انضم إلى زمرة أتباعه ، وصار قلباً واحداً معه ؛ والنهار يسير على هذا المنوال فيسعى إلى التحالف معه والإخلاص له.
  - فكنوزه وجبوشه كثيرة لا تخشى العجز والنقص لأنها تستمد منه الكال ، فهوكنز زاخر وجيش فاضل.
    - -- وكل من في حضرته عبيد لعبيده ، يحبون عرشه بحب راسخ في الفلوب ... ١١

ـــ وحجة أحقبته بالملك ... يقررها سيفه ،

[711]

لأن الحق ىغير حجة يكون مشتمًا و باطلا ... !!

- وقد استقرت في ذهنه فكرة أحقيته بالملك ، فقام يطالب به ، وحقق السف الباتر هذه الرغبة له.
  - ولو أن الفلك خارج عن تصور العقل، إلا أنه بجميع أطرافه داخل فى منطقة نفوذ الملك ...!!
    - فاعرف رأيه الحكيم حتى تستطيع أن تدرك إلى أي حد تقبل السعادة في دولته ...!!
    - فعفوه فى المماكة يجعله يتجاوز عن كل جرم، لأن قلب الملك ذوكرم شامل ... ١١
    - والظلم الأسود قد تبدل فصار عدلا مشرقاً ، وقد اختنى الظلم لان خنجر الملك يمنع ظهوره ...!!
      - \_ وإن عجلة الحوادث الدائرة لتقف على طريق الملك طالبة العطاء من كفه ، من فرط حها له ١١٠٠٠
        - ـ والنحر لايشهه . . . لأن النياء تلتمس ساحلا لبحركفه الزاخر العمم ...١١
    - وما دامت نار سيفه تجعل من رأس الخصم بخورا ، فقد زالت عبن السوء عن جادة الدهر ...!!

- \_ إنه الملك العظيم الذي يعدكسرى تابعاً له ، وقد عدني أنا العادي صاحب أجمل شعر في الشرق والغرب ...!!
- لقد رفعنى الثنعر ، ولكن الإنسان يخشى فى مثل هذه الحضرة الملكية أن يصعد إلى مقام الملك لأن طريق النزول وعر ...!!

\_\_ إن حرة الشفق ... قد أخبرت فى وقت الغروب [س ٢١٢] أن زحل مذبوح بسيف الملك ...!!

> \_ فهو يعد ابن الفلك ، ويعد العقل ابناً له ، فاعتبره كذلك حتى يستطيع الناس أن يتصوروا أنه أسمى من كل شيء ...!!

ان مدح ملل العالم ینبغی أن یکون أروع من هذا
 ولکن هذا النظم هو أسمى ما استطاع أن يصل إليه عقلى ...!!

## [قصيدة فارسية في الأصل، ترجمتها: ]

يا من طرتك ووجهك هما الفلك والنجم،
 ويا من وجهك وشفتك هما الجنة والكوثر ...!!

\_ نحن نصوغ لك المديح من قلوبنا ،

وقلبك الرحيم يفيض علينا بالذهب والدر ...!ا

\_ وأنت بخيل بالكلام، كما تبخل الطواطى،

وأنت معروف بالجفاء والغرور ، كما تفعل الطواويس ...!!

ولكن حبك عظيم يزداد نموا وقوة كالحل الذى ترضعه نعجتان
 فلا يكون ضعيفاً وهزيلا أبدا ١١٠٠٠

\_ إن الاًرواح قد سكنت لحـكمك من أجل الحصول على ذرة من تراب قدمك ...!!

فاقبل منا تقديم أرواحنا ... ولو أنها شيء حقير
 لا يليق بمقامك الساى الرفيع ...!!

- فلا يليق بمقامك إلا الروح الأمين (جبريل) ليقيل شفتك الحلوة ...!!

فاسمع أخيراً من شفة العادى الجافة
 غزلا نديا مثل دموع عينه السائلة ...!!

حتى يتحدث فيجدد القول فى خدمة الملك المظفر

السلطان طغرل الذي يجاوز قدره الفلك ويسمو على قباب العلم

فترابه فلكأعظم ... وإصبعه بحر زاخر فيساض

والزمان جزء ، وملـكه كل ، والنجم أنثى ، وقهره ذكر ١١٠٠٠

ـــ أيا من طبعك قرين للوفاء ، ويا من يدك جار السخاء

ـ مهما یکن طبعی خجلا من مدحك ، ومن أن يجد لك شبيها

ــ فَإِنْ أَتَّحْدَى عَدُوكُ أَنْ يَذَكُرُ شَطَّرَةً كَهَذَهُ فَي مَدْحُكُ ، وَيَكْفِيهُ أَنْ يَلُوذُ بِالْحَزِي

لقد خلقت لتكون ملكا ، وخلق من سواك من أجل أعمال أخرى ...!!

لو سئلت النار الكامنة في الحجر ، لقرأت مدائحك عن ظهر قلب ...!!

وفى يوم الوغى ، عندما ينعقد الغبار فوق الرؤوس ،

- يتصارع الأبطال ، فينسفون كما تنسف الجبال في يوم المحشر (¹) ...!!

ويسود لون الأسد المرسوم فوق العلم ، كما يسود لون الأسد

المرسوم فوق المجمرة ، من كثرة الدخان المتصاعد في ميدان الحرب.

ويصبح برج الحل ـ من بريق السيوف ـ شبيها بصورة البقرة .

ويقرأ لسان الخنجر منشور الأجل على منبر المعركة ، [س ٢١٤]

وتتفز الروح من الجدد بدبب طعنات السيف المعقول كما يقفز القط من المصيدة .

ويشنى السيف من الدم الجديد غليل الملك .

وترى الدرع غارقة فى الدماء غرق السمك فى الخل.

ويطل الموت من رؤوس السيوف الراقصة كما تطل اللهب المتقدة .

<sup>(</sup>١) الشلمر هنا ينهس من الآية الكريمة •وإذا الجبال نسفت، سورة المرسلات ، آية ١٠.

- \_ ويمسك رمحك بيد النصر، ويضع قلادة في جيد المعركة ...!!
- \_ إنَّ أعداءك \_ بسبب ضربات سيفك ـ قد صارواً في جهنم وبدَّس القرار.
  - \_ فهم يأكلون طعام الهزيمة على مائدة الهلاك ... !!
  - \_ فقوم منهم ... قد اكتوت قلوبهم مثل قدر الطعام ،
  - وقوم آخرون ... قد وضعوا أيديهم على رؤوسهم كالأباريق ...!!
  - \_ فقل لمن يشتبه في صحةهذا الـكلام، اذهب وانظر بعينك قتال الملك.
    - \_ حتى يرى أمخاخ المخالفين بارزة، وكيف ذهبت أعمارهم هباء...!!
      - \_ يا من يسعد الحزونون بفضلك، ويتغنىالفقراء بعطائك ...!ا
        - \_ لقد فعات أشياء في دولتك ، لا يصدقها أي عالم قط ...!!
        - وسوف يتيسر لك في إثر ذلك ، أعمال أخرى إن شاء الله .
          - \_ إنني مهما اجتهدت في مدحك ، فان يحيط الفكر بشأنك .
      - \_ وأرى نفسي عاجزاً ضعيفاً ، فالأفضل أنني أوجز الـكلام …!!

وننتقل من كلام الشعراء الصفار إلى مدح الرجال العظام، ونتجاوز النجم إلى الشمس؛ فنأخذ في ذكر السيف الذي يحمى الأرواح، والأسد الذي يدافع عن الأنفس، الملك ذي الحظ المقبل، غياث الدين العادل، ذخيرة العلم، زينة الحلم، الفارس الفتى ، زينة القمر، محرك الفلك، قاصم القضاء، مخلب القدر، من له إشراق الشمس، وقوة جمشيد في الحرب، الملك الذي تضرب له النوبات الخس على طبول الأفلاك السبعة، و بفضله انتشر عدل افريدون في أرجاء العالم، فأصبح جميع ملوك الأرض يتحدثون عن عهده المبارك، ويدينون له بالولاء،

# [أبيات فارسية في الأصل ، ترجمتها : ]

- \_ ما أحسنك ملكا في الحل والعقد ...!! إن لك تأييد الله ونصره .
- \_ ولفد تهيأت لك بتأييد الله ، جميع الرغبات من مال وجاه . [م ٢١٥]
  - \_ أسأل الله أن تتحقق جميع آمالك ورغبات قلبك كما تهوى وتريد
  - \_ فجاك ملجأ للدين والدولة ، لانك ملك ترعى الدين، وتحفظ الدولة .
- \_ وإنى أدعو الله ألا يجعل لعطائك نهاية ، وأن يجعل بقاءك مثل عطائك بلانهاية .

وقد كشفت أحكام طالع هذا الملك هذه الحقيقة في عالم الفتح . ومن أشهر فتوحاته غزو فارس وشيراز وخراسان والدراق ، وجميع الآفاق على الإطلاق .

### [ بيتان فارسيان في الأصل ، ترجمتهما : ]

- \_ إذا كنت فى الظاهر قد هجمت على حدود بلاد الأرمن، فإن حكمك بجرى فى الحفاء فى بخارى ...!!
- \_ فالحد لله ... إن اقتحامك تلك الدياركان بفضل نصرة الله تعالى لك ...!!

وقد وقف خاطر هذا الملك العاطر ذى الحظ المقبل ، غياث الدين العادل ، مرجع الدين والعدل وملاذها ، على أن الناس عبيد للدراهم والدنانير ، لأن «الإنسان عبيد الإحسان (۱) » ولكنه نسخ قاعدة « أجع كلبك يتبعك (۲) » فكان يهب من الذهب ما يملأ المناجم ، ويفيض على الجيش بالخيرات . وإذا كان من الواجب على كل ملك أن يبسط يده بالإحسان ، حتى يطيعه الجيش ، وأن يوسع على أفراد رعيته في النعمة حتى لا يشعروا بالاحتياج ، فيضيقوا به وينفروا منه ؛ وألا يضيق على الناس ميدان الأمل ، وأن يسلك سبيل العطاء ، لا أن ينهج منهج وألا يضيق على الناس ميدان الأمل ، وأن يسلك سبيل العطاء ، لا أن ينهج منهج الجيش بلطف مقاله ، وحسن لقائه ، وكثرة عطائه مطيعاً له ، حتى إن الجنود الجيش بلطف مقاله ، وحسن لقائه ، وكثرة عطائه مطيعاً له ، حتى إن الجنود كانوا يتفانون في خدمة دولته ، ويعدون هذه الخدمة واجبة عليهم ، داعين الله أن يبقي هذه الدولة خالدة .

<sup>(</sup>١) ترد في حاشية النسخة كلة • صنيع • بدل • عبيد • .

<sup>[</sup> المراجع : مكذا وردت العبارة فى آلاصل وقدتركناها على ما مى عليه ، وصعتها الإنسان عبد الإحسان أو صنيح الإحسان . ]

<sup>(</sup>٢) من أمثانًا العرب ( ارجع الى كناب المنظرف للأبشيهي ، ج ١ ، ص ٢٧ ) .

# [ أبيات فارسية في الاصل ، ترجمتها : ] .

- إنك أنت الذى ستبق دولته خالدة ، وسيخلد ملك العالم بك ..!
   وإذا كان فى العالم دول غير دولتك ، فإنها ستبق بضعة أيام قليلة [س٢١٦]
   كالضيف ثم تزول ...!!
  - لتد وضع كسرى قدمه داخل أعتابك ،
     وسيبق ساجداً ... واضعاً رأسه فوق هذه الاعتاب ...!!
  - ولو أن الملك والتاج لم يبنيا لألب ارسلان
     إلا أنهما سيبقيان لك أيها الملك العظيم قاهر السلاطين ...!!
  - فاقض أوقاتك في الدنيا العجوز ... في سرور ... وعش طويلا
     فسيبق عزك وحظك ودولتك في شباب على الدوام ...!!
  - فإن دولتك حياة لدول كثيرة ، وستبق دولتك هذه إلى يوم القيامة ...!!

وبما يتم سعادة هذا الملك الذي يسعد به وجه الأرض وظهرها ، أنه ملجأ لأهل الدين ، وجامع لشمل الأصدقاء ، وسبب لوفاق الأقارب وإحكام الصلة يينهم ، وقد جعل سم عبارة « الأقارب عقارب (١) » شهدا ، فانقاد له أهل ييته وصار أقاربه عبيداً له ، يفتدونه بأرواحهم . وقد كانت العادة في جميع الأقطار أن يحاول ملازمو الملك أن يروجوا سوقهم بالقضاء على منافسيهم ، وأن يحاولوا إظهار إخلاصهم ، فيمعنوا في إظهار عيوب الآخرين . وقد حاول جماعة من أصحاب الأغراض الفاسدة أن يدسوا لدى السلطان الأعلى ملك الدنيا حامى الدين «لازال بمزيد من العلاء فوق الآراء » حتى يمتلىء وهمه بالشك وتقع الوقيعة بين الأخواغيه ، والولد وأبيه .

مثل: « الملك عقيم ... ولا أرحام بين الملوك و بين أحد » .

<sup>(</sup>۱) من مقالة ليمقوب بن إسحق السكندى يعظ بها ابنته ( ارجع إلى حواشي چهار مقاله لميزا عمد القزويني ص ۲۰٦ ) .

وكاد يخرج من هذا السرو الحر الذى هـــو صهر السلطان ـ غصن (١) الفتنة، وكاد ينتج هذا الفرع آفة، فيخرج عن حد الطاعة [س ٢١٧] بسبب حقد الحاقدين؛ فيعد جيشاً و يعلن العصيان ، والمثل يقول « من يسمع يَخَلُ (٢) ه .

وا كن هذا الملك المظفر \_ الذى هو ظل الله عن وجل \_ لم يسمع كلام الحساد ، ورأى بعلوهمته ، و بعين بصيرته ، أن الذى ظهر فى الميدان الأبخازى إيما يدل على أن صهره متحد معه ، محب للخير له حتى ولو اضطر أن يجود بروحه ، وهو الأمير والقائد السكبير ، العالم العادل ، المؤيد المظفر ، صاحب الحظ المقبل خو الدين، ناصر الإسلام ، ملك الأمراء ، بهر امشاه الغازى (٢) ، وقدافتداه بروحه ، واجتهد فى إظهار الإخلاص له ، فالتمس عذر احتى لا يبقى فى الحرب ، وأوقع نفسه بحيلة فى يد لأعداء ، وقدم روحه فدية لهم حتى يعلم مدى قوتهم ، وما أصابهم من خسائر فى القتلى والجرحى ، لسكى يقف على أحوالهم ، ويرى أعمالهم وتصرفاتهم ، ويلم فى القتلى والجرحى ، لسكى يقف على أحوالهم ، ويرى أعمالهم وتصرفاتهم ، ويلم فى القتلى والجرحى ، لسكى يقف على أحوالهم ، ويرى أعمالهم وتصرفاتهم ، ويلم فى القتلى عيشهم وطرقهم فى القتال ، وقد أقام مع الكفار حتى يستمين بالبقاء معهم فى العمل على نصر الملك ، فيستريح خاطره منهم .

مثل: « من القلب إلى القلب روزنة (<sup>؛)</sup> » .

<sup>(</sup>١) ينني الملك فخر أفدين بهرامشاه كما يتضح فيما بعد .

 <sup>(</sup>٢) ق النسخة الأصلية « يخل « أرجع إلى بحم ألأمثال الميدان ، في حرف الم .

<sup>(</sup>٣) كان اللك فلسر الدين بهرامشاه في عصر غياث الدين كيغسرو وركن الدين سليمانشاه صاحب أرزنجان ، وكان صهر سليمانشاه ، وقد ذهب في عام ٩٩٥ هـ برفقته لغزو الأبخاز ، ووقع أسيراً في يد العدو مع فوج من أتباعه ، ومذكور في مختصر سلجوقنا مه [ طبع هو تسما سنة ٣٠٠ م سنة ٣٠٠ م من ٢١ كراً إن الملك فرالدين بهراه شاه كان ذا سيرة حيدة ، وعلو همة وفرط مرحة وكانت ولاية أرزنجان في أيامه في سعادة غاص، وقد جعل نظامي الكنجوي منظومة «مخزن الأسرار ، باسمه فأرسلها عمقة إلى بلاطه ، فأصر له مخسة آلاف دينار ، وخسة بغال سريعة .

<sup>(</sup>٤) ﴿ رُوزُنْهُ ، بِمَنَّى مَشَكَاةً وَهِي النَّافَذَةُ الصَّغِيرَةُ الَّتِي تَدْخُلُ مِنْهَا أَشْعَة الشمس •

لأنه إذا لم يكن الملك مطلعاً على أمر العدو ، لا يستطيع تدبير أمره ، فينبغى أن يطلع على حال عدوه حتى يدفع شره ، فيستقر بذلك ملكه . كما أن لاعب الشطر نج يحب أن يبصر ألعاب خصمه كما يرى ألعابه هو نفسه .

وأسباب الظفر على العدو والانتصار كثيرة بير

أولهـ ا: الطمع في الغنيمة إذا استولى على قاوبُ المجند .

وثانيها: أن يصل الحقد إلى نهايته في صدور الجند ورجال الجيش.

وثالثها: الخوف والجبن الذي يقع في قلوب أفراد جيش العدو.

ورابعها : أمل الصلح الذي يضعف عزائمهم ، ويقلل الأحقاد في نفوسهم .

وخامسها: أن يذهب رسول عاقل عالم ، فإذا ارتأى الصلح مستبعداً بين المانبين طلب من العدو الصاح حتى يضطرب و يتغافل عن الأمور ؛ [س ٢١٨] و يجب أن يكون الرسول ماهراً ، يظهر خلاف ما يبطن، ولا يجبأن يكون الرسول خجولا سليم الطبع ، أو أن يكون محباً للخمر أو الهوى ، بل ينبنى أن يكون متديناً ، وأن يكون محدثاً لبقاً ، محباً للخمر أو الهوى ، بل ينبنى أن يكون متديناً ، وأن يكون محدثاً لبقاً ، محباً للملك ، حتى يسأل عن عدد جيش العدو وعاسنه ومساوئه ودخله وخرجه ، و ينبنى أن يذيع بين العدو الرعب والتخويف ، كأن يقول : أن الملك يقول : هأنا لا أريد أن أكون سبب الفتنة و إراقة الدماء ، ولا أعرف شخصاً فى الدنيا يحب أن يفعل ذلك ، إلا ابتعدت عنه ، و إن أحداً من نسلنا لم يسلم لعدوه ، ولا أعلم — أيضاً — كيف تعلمت أن تعاديني وأنت تدرك ما قاله العظاء وهو : أن العالم هو من يستطيع أن يجعل العدو صديقاً ، لا من عمل الصديق عدواً ... ومع ذلك فأنا لست من هؤلاء لأنني أعتقد أنه يجب أن يكون لى عدو ، فعندى جيش مظفر ، وثروة طائلة ، ووزراء علماء ، ومبارزون أقوياء » . فإذا غضب العدو من هذا الكلام ، ولاحت آثار الغضب واضحة أقوياء » . فإذا غضب العدو من هذا الكلام ، ولاحت آثار الغضب واضحة

على ناصيته فطمئنه بحجة واضحة من الفضل والعلم ، لأن هذا الغضب يذهب التفكير، ولا تخش كثرة العدو لأن العلماء قالوا: « اخش العدو المتحد لا العدو الكثير العدد » .

والجيش ينظر إلى قوة قلب القائد، ومساندة الملك له ، فإذا وجدوه قوى القلب لا يخاف ، فإن الجيش مهما يكن قايلا فإن الغلبة تـكون له ، و ينصره الله عن وجل لأنه يكون ذا أمل في الله ، ولأنه يثبت في الشدة . والملك إذا كان عادلًا ، نستقيم نيته ، يكون جيشه متحداً قوياً صبورا فى الحرب ، مسروراً من الملك والقائد . كما ينبغي أن يكون الملك عاقلا ، راسخ الفلب ، يقظاً ماماً بالحروب ، ممارساً للقتال ، يعرف أن صفوف الجيش يجب أن تكون في يوم النزال أنواعًا مختلفة ، ويعلم كيف ينبغي أن يرتب هذه الصفوف مع كل عدو في كل مكان ومقام ، لأن الصف نوعان صف متصل وصف منفصل . والمتصل ثلاثة أنواع : مستقيم ومنحن ومثلث . وكلها لا تخرج عن الميمنة والميسرة والقلب ـ والجناح . أما الصف المنفصل فيتطلب عند ذاك أن يكون جيشك جميعه فيه راكبًا ومسلحًا ، وأن يكون في مكان واسع حتى يستطيع الجميع الوقوف في مجموعات ، ويستحسن أن تكون كل جماعة مشرفة على ثلاث نواح ،[س ٢١٩] ناحية منها في الركن الخلني والناحيتين الأخريين في الركنين الأماميين ، وينبغي أن يختار ميدان القتال بحيث يرى أفراد الجيش بعضهم البعض الآخر ، ويظهر بعضهم لبعض أنواع الفضل والأعمال الرائعة ، فترداد بذلك بسالتهم ، ويحثُّ بعضهم البعض على الفتال ، لأنه ما دام الجيش مطيعاً للملك ، ومتحداً ، ومجربًا للحرب، فإنه لا ينبغي أن يخشى قتال العدو . و يجب على الملك أن ينظر إلى جيشه وجيش العدو على السواء ، ويعرف بأى سلاح يحارب العدو ، و بأى سلاح يمكن دفعه ، وينبغي أن تسكون أسلحة الجيش بحيث يضعف العدو أمام أسلحته . كما يجب أن يكون أفراد الجيش ماهرين في استعال هـذه الأسلحة ، وأن يتمرنوا قبل الحرب على استعال جميع أنواع الأسلحة ، ويواظبوا على ذلك ، وأن يكون ميدان القتال ملائماً لآلات الجيش المستعملة ضد العدو ؛ فثلا إذا كان أكثر جيش العدو من المشاة ، وكان جيش الملك من الفرسان ، فإنه ينبغي على الملك أن يختار ميداناً متسعاً فسيحاً ، وأن يجعل صف جيشه مقوساً ؛ وأن يجعل على كل حافة من حافتي الصف جوقتين خارج الصف حتى يكونا ركناً لذلك الصف ، وأن يقف المشاة على الهين والشمال حتى لا يستطيع مشاة جيش العدو أن يخترقوا الصف في الحالتين الآتيتين :

أولا: فى وقت السكر والفر عندما يرتد جنودك و يعودون إلى أماكنهم ثانية وثانياً: عند ما يقوم الجيش بجملته بحملة واحدة فلا يسمح للمشاة بالتفرق بل يجب أن يبقوا فى مكان واحد .

وإذا كان الفرسان فى جيش العدو أكثر وكان جيش الملك من المشاة ، فينبغى أن يختار ميدان القتال بحيث يكون ضيقاً وحصيناً وأن يترك شماله ويمينه فى حراسة المشاة ، وأن يكون له فرسان خلف ظهور المشاة ، وأن يجعل صفه مستقيا ، وأن يدع المشاة يذهبون فى إثر فرسان العدو ، وأن يضع مشاة خلف ظهر الجيش حتى يحفظوا الجيش من أن يقع فى كين العدو ، ويكونوا عوناً للميمنة والميسرة ؛ وإذا أراد أن يحمل بجميع الجيش فإنه ينبغى عليه أن يسير الفرسان نحو يمين العدو وشماله ، وأن يعبىء المشاة على أساس جعلهم فصائل حتى يغتصبوا المواقع من أيدى العدو ، فإذا لم يجد ميدان المقتال حصيناً ، كأن يكون صحراء ، فإنه يجب أن يجعل جيشه مدوراً ، وأن يجعل المبارزين فى مقدمة الجيش ، وأن يجمل غير المحرب فى الوسط ، وفى مثل هذا المقام يكون النصر مربوطاً بالعناية الإلهية ، فيجب أن يرضى بالصلح .

و إذا كان الجيش جميعه من الفرسان ؛ وجيش العدو جميعه من المشاة [س٢٢٠] فيجب أن يفرق جيشه ، فيجعله في صورة مجموعات ، و يجعل المبارزين قواداً لهذه المجموعات ، و يجعل ميدان قتاله حول العدو ، كما ينبغي أن يحفظ نفسه من غارات العدو ، فإذا التحم بالعدو ، فإنه ينبغي أن يأمر بأن تكون الهجات متلاحقة ، حتى لا يستريح العدو قط ، وأن تستمر هذه الهجات دون تراخ حتى يتعب مشاة العدو ، و يقع الرعب والخوف في قلوب الجند من كثرة الحلات .

وإذا كان جيش كل من الطرفين مشاةً أو كانا من الفرسان ، فإنه يجب على الملك أن يجمل ميدان القتال مناسبًا للمواقع التي يحتلما جيشه ، وأن ينظّم صفوف الجيش بحيث يراعى أولا أن يستطيع أفراده الثبات ، و يحاولون التغلب على المدو المنهالك ، وبحيث يراعى ثانياً أن يتمكن جنده من الانتصار على العدو . وعليه أن يجعل القلب بحيث يمكن أن يمد الجانبين بالمعونة ، وأن يختار بعض المبارزين الذين يكونون في مقدمة الجيش، ويجعلهم في مؤخرة الصفوف حتى يرسايهم إلى أى مكان فيه ضعف ليقوموه ، ويؤمنوه الهزيمة ، وإذا كان في جيش العدو مبارز ، فينبغي أن يختار الملك جماعة من جيشه أقوياء يجريهم في مواجهته ، فيعرفوا كل مكان يذهب إليه ويكسروا شوكته ؛ ويجب أن يكون الجيش في هذه الحالة مقوسًا ، وأن يكون أفراده بصيرين بفنون القتال مهيئين له ، لأنه إذا كان الملك صبوراً و بصيراً بأمور الحرب ، وكان جيشه محبًا للقتال ، مشفقاً على الدولة ، مسروراً بالحرب ، وكان الموقع موافقاً للجيش، ومخالفاً لجيش العدو؟ فإن الجيش ينتصر على جيش العدو بفضل الله الوهاب — مهما كان جيش العدو وفير العدد .

و إذا كان فى جيش العدو فيلة ، فينبغى أن تكون معه الآلات والعدد التى تخشاها الفيلة ، وتجفل منها ، وأن ينصب الجيش الأكمنة فى ميدان القتال حتى

لأن الفيل بدون قائد لأ يصلح لعمل قط ، فإذا قامت المحركة جعل همه فى قتل لأن الفيل بدون قائد لا يصلح لعمل قط ، فإذا قامت المحركة جعل همه فى قتل قائدى الفيلة حتى لا تبقى للفيلة شوكة أو قدرة ، وأن يحفر الحفر الصغيرة أمام جبهة القتال ، لأن الفيلة لا تستطيع أن تشم رائحة الطين ولا تستطيع التقدم فيه، وعليه أن يلتى السهام عليها، ولا يدع الجيش يلتحم بها ، بل يلتحم بأصحابها الذين يكونون عن يمينها وشمالها، لأنهم حينا ينهزمون تتعطل فيلتهم عن العمل. [ص ٢٢١]

ولا يتقن شخص فى العالم طريقة قتال الأعداء أحسن من سيد العالم ، عمادالبشر وماجئهم ، السلطان القاهر كيخسروبن قلج ارسلان — لا زالت رايات دولته محفوفة بالنصر — ولا يستطيع شخص أن يقود الجيش مثله ... فن يكون هذا الأبخازى السكلب ؟! .. وما قيمة ذلك العدو ... ؟! واسم سيد العالم وملك بنى آدم غياث الدين يقترن فى عالم الحرب باسم الاسكندر ويساويه فى حساب الغالب والمفاوب ، وقد كان فتح الأبخاز بداية لفتحه أقاليم العالم الأخرى ، والحظ خليق بأن يلازم عرش السلطان بحيث يبسر له كل ما يلزمه ؛ بجعله ملكا للبيض والسود من الآدميين والحيوانات والطيور والأسماك ، أدعو الله أن يجعل الجميع خاضعين لرايته الفائحة للعالم ، وقد قلت فى مدحه ما يلى :

# [ بيتان فارسيان فى الأصل ، ترجمتهما (١) : ]

- \_ يا من يجعل أمرك المنير ما يخطه قلمك نافذاً إن هذا العالم الشيخ لم ير شابا مثلك ... ١١
- إنك تحيط بجميع العلوم ... ماعدا العلم الإلهى
   ولك جميع الاشياء ... إلا العيب والنظير ... !!

<sup>(</sup>١) هذا الشعر للأنورى ( السكليات ، طبع لسكنو ، ص ٥٥٠ ) .

فليجعل الله تعالى آثار صنعه الخنى ، وتأييداته المستترة،غير متناهية فى إعلاء كلة السلطنة ؛ ولتكن رايات الملك وأعلامه مؤيدة ومظفرة ومنصورة ؛ وليكن الظفر والنصر والسطوة عمدة له وراسخة فى قبضة قبره ، وليكن عهد سلطنته مشمولا ومحفوفاً بالسعادة ؛ ولتنصرف عين النوائب عن مطاردته ؛ وليكن مدد السعادة اله متواصلا وأنواع المسرات كاملة ، ورغائب القلب حاصلة ، ولتكن جميع مطامح همته العادلة العالية فى قبضة اقتداره دائماً . وهذان بيتان جميلان فى وصف حال عدو دولة غياث الدين مد الله ظل دولته ، ولو أن بهما شيئاً من الفحش :

# [ بيتان فارسيان في الأصل ، ترجمتهما : ]

- ــ أيها الملك اسمح لي ، أن أقول كيف أتمنى أن يكون عدوك
- إننى أتمنى أن يكون السيخ في عينه ... والمسار في ظفره ...
   والضراط في ذقنه والإبر في استه ... !!

أسأل الله أن يجعل الكائد الدولتك ذليلا منكس الراية ، حزينا ، كسيراً ، ختنقاً ؛ وأن يجعل بسطة ملكه خراباً يباباً ، تحت وطأة جيش غياث الدين [س ٢٧٧] وسطوة حشمه ؛ وأن يجعل قلبه وكبده محترقين بنار المحنة ؛ وأن يجعل قلبه ممزقاً كبيوب البرعمة وأطرافها ، وأن يجعل كبده بما فيها من جروح الآلام مليئة بالدم مثل زهرة اللعل الحراء ؛ وأن يجعل عصر الملك العظيم مقروناً بالسرور مثل ذاته الميمونة التي هي ظل الله في الأرض ؛ وأن يجعل كل سعادة يمكن قولها عنه مقترنة بإسعاده للعالم دائماً ؛ وكما أن أخلاقه عطرة ، فإني أسأل الله أن يجعله مثل السوسن فارغ القاب من الأحزان ومن أحداث الدنيا ، وأن يهب روض دولته خضرة الجنة الخالدة ؛ وأن يجعل اتراب بلاطه وغبار جيشه الرائحة الزكية التي تشبه مسك المتبت والختن (١) وعبير الشقائق والياسمين والسوسن ، وأن يجعل عزمه — الذي له التبت والختن (١)

<sup>(</sup>١) الحَمْنُ مدينه في التركستان الصرقية .

مضاء السيف \_ نافذاً فى جميع أقطار العالم وآفاقه ؛ وأن يجعل عبيد حضرته وخواص بلاطه مثات الآلاف من أمثالى .

[ بيت شعر فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

ــ إن الفلك لم يأت ، ولن يأتى بمثلى ، فى الإخلاص فى خدمتك فليكن كل تابع من أتباءك شبيها بى فى الإخلاص لك ...!!

فقد ظللت عاماً أدعو للملك قبل أن أراه، وأثنى على حضرته قبل أن ألتحق بها، وقد أحضرت هذا الكتاب إليه مشحوناً بأشعار المدح وأخبار دولة أسلافه السكبار وآثارها. وقلت هذه القصيدة في مدحه:

[قصيدة فارسية في الأصل، ترجمتها: ]

يا من أشرقت الشمس وضاءة من رأيك ،
 إن رايتك تستمد الفتح من لطف الرحمن ... !!

إنك غياث الدين أبو المظفر الملك العادل ،

وقد اتخذت من قرص الشمس كرة تلعب بها في الميدان يوم النزال ... !!

لقد زاد الفلك جالا وعظمة من قدرك
 ووجدت كرة الأرض بفضل خلتك رائحة رضوان(١)

إن الفلك قد قوى عزمه بشمس عظمتك
 وأصبحت له بفضلك حرة ياقوت بدخشان ... !!(٢)

\_ وقد جعلت سيفك المتلألىء لفهر عدوك فوجد الروح فى جسمه ضعيفة متزلزلة

> \_ وقد اتخذ مضيف همتك \_ بسبب فرط إكرامك للضيف \_\_ جنة الفردوس الأعلى خضرة لمائدتك ... !!

<sup>(</sup>١) المراجع : رضوان حارس الجنة ، والمني أن الأرض صارت بفضل أخلاقك كالجنة .

<sup>(</sup>٢) المراجم : احسن انواع الباقوت بنسب إلى بدخشان وهي ولاية بين خراسان والهند

\_ واتخذ قدرك منزلة فوق السهاء السابعة ،

وأخضعت همتك العالية أقالم العالم السبعة تحت أمرها ... !!`

وهكذا كان أجداد السلطان العادل ،

وقد ورث هو عنهم الملك والخلق والرفعة ... !!

إن رمحك في يوم القتال ، حينها يشتد النزال
 قد وجد الروح ضعيفة في جسم الاعداه (1)

ـ وإن فصل الربيع قبس من نسيم خلقك،

وأنت حياة الأرض الميتة في كل زمان ، وروحها وريحانها

\_ إن الذهب لايطمئن في منجمه ... من يدك ،

لأنك حينها تجود به ، تعده سواء هو والتراب ... !!

ــ إن من لم يكن بالامس قادراً على الحصول على درهمواحد،

قد أصبح اليوم من فيض كفك يملك ذهبا يملز المناجم ... !!

أيها الملك! إن الجوهرة التي تزن مثنالا واحدا،

تصير \_ إذا أمرت بإعطائها \_ ذات قيمة كبيرة تعادل لآلى بحر عمان ... !!

\_ أسأل الله أن يجرى حسانك فوق رؤوس أعنائك وكأنها ميدان له،

وأن تصبح رأس أعدائك شل الكرة في ثنايا مضربك ... !!

ــ فيدك ذات أفضال على البحار والمناجم ، [س ٢٢٤]

وقدرك يسمو فوق أوج كيوان ... !!

\_ وليجد مُحِـبُ دولتك الأرض ضاحكة له دائما ... !! وليطرح الفلك عدر جاهك باكيا دائما

- وقد وجد الفلك السعد الآكبر ( المشترى )كل يوم على أعتابك وألفاه بمدح الملك في عداد شعرائك ... !!

- وإن العقل السليم ليجد في أبيات الشعر التي لم يقلها الشعراء في مدحك قدحا ... وكأنبا أشعار رثاء وأحزان ... !!

<sup>(</sup>١) كرر هذا الشطر من قبل ويبدو أن ذاك سهو من النااس.

- \_ وإننى أجد هذه القصيدة التي يقدمها شخص ضعيف مثلى تشمه هدية المثلة إلى سلمان ...!!
- ـــ أسأل الله أن تكون ـــ في هذا الفلك الدوار الذي يبلى كل شيء ـــ مسرورا دائما ، وأن يكون عدوك مخذولا دائماً ... !!
  - ـــ وأن يجعل العالم جميعه طوع أمرك،
  - وأن يجعل لك التدرة والإمكان في جميع الامور ... !!
  - \_ وأن يجعلك فى الدنيا حاكما ومسيطرا إلى أبد الآبدين ، وأن يحقق لك الفلك الدواركل ماتريده فيها من رغبات ...!!

# السلطان غياث الدين والدنيا

# أبو الفتح مسعود بن محمد بن ملكشاه قسيم أميرالمؤمنين

كان السلطان مسعود أسمر اللون ، وكان قوياً يصرع الأسود بمفرده . وكان في طول القامة و بسطة الجسم أكثر من جنود جيشه جميعاً ، وكان طويل الماد ، قوى الرقبة ، واسع الجانب والصدر ، خفيف العارض . وكان توقيعه : « اعتبادى على الله » .

ووزراؤه هم : الوزير شرف الدين أنو شروان بن خالد ، والوزير عماد الدين أبو البركات الدركجيني (١٦) ، والوزير كال الدين محمد الخازن (٢٦) ، والوزير [س٥٢٠] عز الملك (٣) البروجردي والوزير مؤيد (١٠) الدين الطغرائي ، والوزير تاج الدين (١٠) الشيرازي ، والوزير شمس الدين أبو النجيب (٢٠) .

وحجابه هم : الأمير الحاجب مَنْكُمَرُ (٧) ، والأمير الحاجب تتار ، والأمير

 <sup>(</sup>۱) فى و زن و من ۱۸۱ - ۱۸۲ یذکر اسمه هکفا ، ویذکر فى و ۱۱، پاسم :
 العاد أني البركات بن سلمه الدركزینی (ج ۱۱ من ۴۶) واسمه فی فهرست أسماه الرجال فى حرف السكاف (كمان أبو البركات بن سلمة الدركزینی) .

<sup>(</sup>۲) يزيد د زن، س ١٨٦ : بن على .

<sup>(</sup>٣) يزيد د زن ، : أبو العز ، وق د ١ أ ، أبو العز طاهر بن محمد .

<sup>(</sup>٤) يزيد « زن » : أبو إساعيل ، « أ ا ، أبوإساعيل الحديث بن على .

<sup>(</sup>ه) يزيد د زن ، : ان دارست القارسي

<sup>(</sup>٦) ي: يد ، زن ، : الأصم الدركزيني .

<sup>(</sup>٧) ق ﴿ جِتْ ﴾ : منكوبرس .

. لحاجب عبد الرحن (١) ، والأمير الحاجب خاصبك (٢) .

وكانت مدة عمره خمسا وأربعين سنة (٢) ، ومدة ملكه ثمانى عشرة سنة . (١) وكان قوياً شجاعاً ضخم الجسم كعلى ، كماكان رحيا عادلا ، ولم يكن في آل سلجوق ملك في قدرته وقوته ؛ وكان رينة للعرش ، وحلية للميدان ؛ فكان يهزم جيشاً مجملة واحدة ، وكان يقتل أسداً بضربة واحدة ؛ وكان مبارك الأثر ، مبارك الظل ، حسن الطبع ، طرو با محبا للمزاح (٥) .

وكان الناس فى عهده مرفهين ، وكانت أبواب النعم مفتحة عليهم ، وكان جيشه مجهزاً معداً ، ورعيته فى أمن وراحة ؛ و إن الذين شاهدوا عصره ليؤكدون صدق الوصف وصحة هذا القول ، فقد كانت الرفاهية واضحة كالشمس المشرقة .

مثل: « ليس الوهم كالفهم ، وليس الخبر كالنظر (٢٠) » .

# [أبيات فارسية في الأصل ، ترجمتها : ]

- ينبغن أن يستعين بالعقل ليكون لهكنزا ورأيا وجيشا .
- فكل من يحلس على عرش الملك ، ينبغى أن يكون حازما ، وأن يكون كريما .
  - وأن يحفظ روحه نقية من كل سوء ، وأن يسلك بالعلم طريته إلى الله
    - فإن رب الأرض والشمس ، يحاسب على ما يلحق الناس
       على أيدى الماك والجيش .... من عدل أو ظلم ... !!

<sup>(</sup>١) يزيد ١١٠ (ج ١١، س ٥٥ ) : بن طفايرك ؛ وفي د زن ، ( س ١٩٢ ) يَخْرُ الدِنْ عَبِدِ الرِحِنْ بن طفايرك .

<sup>(</sup>۲) فی د زن د و د ۱۱ ، : بن ارسلان خاصیك بن بلنگیی .

<sup>(</sup>۲) من ۲۰۰ إلى ٤٧ ( ١١ ، ج ١١ ) سي ١٠٥ ) .

<sup>(</sup>٤) من ٢٩ه إلى ٧٤ه ه.

<sup>(</sup>ه) دزن، س ۲۲۷.

<sup>(</sup>٣) د نق ، ورقة ٢٦ ب.

فلو لقيت ناموسة ظلما من الماك ، فإن روحه تظل مستوحشة فى جهنم. (١)
 والدنيا زائلة يكثر بها الجيء والذهاب ،
 فإذا شاخ بها فرد زال ... وجاء آخر مكانه (٢)... !!

فاعلم أن الدنيا لاتدوم لإنسان
 وأن تصرفاتها الظاهرة والخفية واحدة بالنسبة للجميع

فالزم نصيحتي ولا تبتعد عنها ، ولا تسر في الدنيا إلا في الطريق المستقيم .

\_ فإن عرش الماك خرافة وهباء ، فلا ينبغي أن تطمع في الحلود عليه <sup>(٣)</sup>...!!

\_ والآثر الذي يتخلف عنك بعد موتك، يخلد خلال العصور الطويلة

فلا يجب أن تترك بعدك إلا الثناء على طيب عنصرك ، ومحة عقيدتك .

\_ ولا تترك السير في طريق الله أبدا ،

فإن الحير في سلوكه والشر في البعد عنه (٢)...!!

وكان السلطان مسعود سلطاناً محباً للعلماء ، مأنحاً للفقراء . آمراً بالعدل بعيداً عن الإثم ، نفوراً من الجهل .

مثل: « ما غنم من أثم ، ولا نبه من سفه » .

وكان يحترس من التنعم والتكلف . كاكان يلاطف المجانين و يأنس إلى الطير ولا يسأم الصيد ؛ وكان ماهراً شجاءاً يخرج لصيد الأسود وحدد ؛ وكان عنده حصان مدرب خاص بهذا العمل ؛ وقد رأى مؤلف هذا الكتاب أنه حتى عام سبع وسبعين وخسائة ، كانوا يحضرون ذلك الحصان في أوقات معينة إلى مقبرة السلطان ، وكان يحمل في الحروب تيمناً (د) وتبركا به ؛ وكان هذا السلطان لا يخترن

<sup>(</sup>۱) » شه » ص ۱۷۲۹ ي س ۱۰ ي ۱۸ -- ۱۹ ي ۲۱ -- ۲۲ .

<sup>. (</sup>٢) المرجم السابق ١٦٧٠ ، س ٥ .

<sup>(</sup>٣) المرجم السابق ، س ١٧٥ ، ٣٠ ٠

<sup>(</sup>٤) المرجم السابق ، س ١٧٦ ، س ١ - ١٠ ، ١٥ .

<sup>(</sup>٥) ارجم إلى قصيدة سند أشرف في رناء الساطان فيما بعد .

الذخائر، فكانت خزائنه فارغة فى أغلب الأوقات، وكان يهب الأحمال التى تصل من الأطراف بمجرد وصولها إلى مجلسه.

[ بيتان فارسيان في الاصل(١) ، ترجمتهما : ]

\_ إننا في هذه الدنيا نأكل ونطعم ، ونهب غيرنا المأكل ، ولانذكر الغموم

ـ ولا نعني بالمال والديار والعيال ،

وما دام العمر ينقضي ... فلا بتي لنا شيء من هذه الأشياء ... !!

ولما حكم أخوه السلطان طغرل فى همذان فى قصر علاء الدولة كان هو فى بغداد ، فأرسل أمراء العراق رسولا مسرعاً ، وحملوه رسالة هى : « لمماذا تقمد ساكتاً وقد تجاوز أخوك طغرل حدوده ...؟! إنفا نحن أتباعك قلقون ، ننتظر وصول ركابك العظم ، وعلمك الميمون » .

وكان السلطان داود فى تبريز، فأرسل إليه الأتابك قرا سنقر و بعض الأمراء (٢) رسولا لتحريضه على طلب الملك ، فبادر السلطان بالرجوع ، وفوت [ ص٢٢٧] على داود الفرصة .

مثل: « أشد الغصص فوت الفرص<sup>(٣)</sup> ».

فلما جاوز السلطان حلوان ، كانت الطرق مملوءة بالجليد ، وكانت الرياح والبرودة على أشدها ، فكانوا يستعملون الإبل لتمهيد الطريق ثم يتبع الفرسان إثر الإبل حتى وصلوا إلى همذان فجأة ، فخضم الأمراء .

[ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته (٤) : ] ــ اعلم أنه أعر من العين ، من تشكر العين رؤيته

<sup>(</sup>١) هما من نُظمِ السلطان طغرل بن ارسلان ( تسكُّ ص ٤٧٧ ) .

<sup>(</sup>٢) يعني بالأمرأء الأشخاص الذين كانوا مخالفين للسلطان مسمود ( تَكُ ص ٤٦٤ ).

<sup>[</sup> المراجع المقصود داود بن محمود بن محمد ، وقراً سنقر هو أتابك السلطان داود ووالى آذربيجان ] (٣) ، فق ، ورقة ٢٦ ب .

<sup>(</sup>٤) د شه، ص ۵۰ ـ

وجاس السلطان مسعود على العرش · ووصل إلى مراد القلب ، وجعل داود ولياً لعهده ، وزوجه ابنته ه گوهر خاتون (۱۱) » .

مثل: « لا تقطع قريبا و إن كفر ، ولا تأمن عدواً و إن صغر (٢) ».

[ بيت فارسي في الأصل، ترجمته : ]

لاتقطع أحدا من أقرباتك ولوكان عدوا لك
 ولا تأمن عدوا وإنكان ضعيفاً ذليلا ... !!

وخرج الخليفة المسترشد بالله \_ في إثر السلطان \_ من بغداد قاصداً كمستان والعراق وخراسان .

مثل: « لا خير في عزم بلا حزم <sup>(٣)</sup> » .

وكان الساطان داود وقرا سنقر قد وعداه أن يلحقا<sup>(1)</sup> به ، فلما جاوز الخليفة الدينور ، لحق به السلطان مسعود في « پنج انكشت » فوقعت الحرب ، وهزم أمراء العراق جميعهم<sup>(٥)</sup> ، ووقف الخليفة على قمة تل ، فأرسل السلطان حاجبه الأمير تتار حتى يقبل الأرض بين يديه ، و يحافظ عليه .

<sup>(</sup>۱) د تسک و را س ۱۳۶ .

<sup>(</sup>۲) د فق ، ورقة ۲٦ ب ،

<sup>(</sup>٣) ، فني ، ورقة ٢٦ ب .

<sup>(</sup>٤) أى أن يلحقا بالحليفة ولكن هذا الوعد لم ينفذ لأن الحليفة لم يذهب الىدينور كماكان مفروضا (١١، ج ١١، س ١٥).

<sup>(</sup>۰) وقعت هذه الحرب فی رمضان سنة ۲۹ ه (۱۱۰ ج ۱۱ ، س ۱۶ – ۱۱ ، و و زن ، س ۱۷ – ۱۱ ، و و زن ، س ۱۷ – ۱۷ ) فی وادی ، مرك ، (ویذکره ، ۱۱ ، باسم دایمرج بالترب من همذان ، أما الحرب التی و نمت فی ، پنج انگشت ، (یذکرها ، ۱۱ ، باسم بنجن کشت ) فی سنة ۳۳ ه فسکانت بین مسهود والملك داود (ارجم الد ۱۱ ، س ۳۹ ) و با کانت قریا دای مرك ، و ، بنج انگشت ، قریبین کل منهماه نا الأخری فمن المحتمل أن المؤانف ذکر المسکان الذی و تعت فیه الحرب الثانیة فی دایمرك ، علی أنه ، پنج انگشت .

مثل: « زلة الرأى تأتى على الملك ، وتؤدى إلى الهلك () ». [س ٢٢٨] وأمر السلطان أن تنصب للخليفة خيمة ، وأن تدق له طبول النوبة ، وأن ينزلوه في احترام ووقار ، ويرتبوا له جميع وسائل المطبخ والمشرب . فلما توجه السلطان إلى آذر بيجان قصد جمع من الملاحدة المخاذيل خيمة الخليفة في مراغه ، وقتلوه ، فنال درجة الشهادة (٢) على أيديهم .

# [ أبيات فارسية في الأصل ، ترجمتها : ]

- \_ يا أيها العالم . . ويا أيها الرجل ، لاتِلبِس ثياب الحرص مرة أخرى ١١٠٠٠
  - ــ فقد رأى العرش والتاج كثيرين مثلك ، وستسمع مثل هذه القصة كثيرا
    - وقد وصات إلى المكان الذي أسرعت إليه
    - وحققت في النهاية ما تصبو إليه نفسك(٢).
    - وأنت أيتها الدنيا ماذا تعملين وقد دبر القدر أمرك،
       وفرغ صاحب الكون من شأنك<sup>(١)</sup> ،.. ؟ ١
- \_ وياأيهاالشيخارفعرأسك عن الهوى والغرور، فلم يولد شخص إلاليموت(٥)...!!
  - ب لقدكان قبلك ملوك كثيرون في الدنيا ، وكانوا جديرين بعرش العظمة
  - \_ فصادف كل منهم حزناً وسروراً ، ثم تولى وسلم الدنيا لشخص آخر ... !!
    - \_ ومتى سحقك الفاك بأقدامه الثقيلة ، فإنك لاتبق في الدنيا(٦)
- ــ ويكفيك التابوت الضيق ، وحينذاك تترك كنزا اشخص آخر ليس جديراً به
  - ــ ولا يأخذ ابنك ، ولا أهلك المقربون ولا أصنقاؤك عبرة منك ... !!

<sup>(</sup>۱) دفق، رزنة ۱۸ – ۱،

<sup>(</sup>۲) كان ذلك فى ١٨ من ذى القعدة من سنة ٢٩ ه (١١ ، ج ١١ ص ١٦ – ١٧ ،

و د زن ، س ۱۷۷ – ۱۷۸ ) ۰

<sup>(</sup>۳) د شه ۲۰ س ۱۸ می ۱۸ - ۲۰ د

<sup>(</sup>۱) د شه ، س ۳۵۰ س ۱۹ ۰

ا (ه) د شهه ي س ١٥٤ ، س ١٣٠٠

<sup>(</sup>٦) د شه، س ۳۰ بس ۱۵ — ۱۷ ۰

ــ وتكون تركتك بعد ذلك فحمًا وسبا وتصير جميع أعمالك سوءا وتركل بالأقدام من الجميع<sup>(١)</sup>...!! ــ وهذه طريقة الفلك الدوار ... ما دام موجودا ،

فــلم كشغل روحك بالهم والعذاب؟! .

ورجع السلطان من آذربیجان إلی همذان ، وسار علی رأس جیش کبیر إلى بغداد ، لأن الراشد بن المسترشد کان یفکر فی الخروج علی رأس جیش بقصد الانتقام لأبیه (۲) .

مثل: « الحقد صدأ القلوب ، واللجاج سبب الحروب<sup>(٣)</sup> » .

وكان القحط في العراق وكهستان (1) شديداً في تلك السنة ، فوصل [س ٢٢٩] الجيش إلى بغداد بمشقة عظيمة ، فلما سمع الراشد بالأس أسرع بالتوجه إلى إصفهان وحاصرها (٥) وكان الناس بأكلون بعضهم بعضاً من شدة القحط ، وكان سمد الدولة واليا (٦) ، وكان أحد الملاحدة قد اشتغل في خدمته مدة طويلة ، فاننهز الفرصة (٧) وطعن الخليفة بسكين (٨) .

#### [ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

إذا زرعت بذور الجفاء ... أيها العاقل، فإنها لاتثمر لك إلا القتل والحقد ... !!

<sup>(</sup>۱) عشه، س ۱۱۲۱، س د ۲۰۰۰ .

<sup>(</sup>۲) ارجع إلى ۱۱۰ فيحوادث سنة ۳۰ ه ( ج ۱۱ ، س۲۲ ) و • زن ، س۱۷۹

<sup>(</sup>٣) • فق ، ورقة ١٨ — ١.

<sup>(</sup>٤) دزن ، س ۱۸۰ ·

 <sup>(</sup>٥) ذهب الحليفة أولا من بغداد إلى الموسل ، ثم ذهب بعد ذلك إلى آذربيجان ثم جاء من هنائه إلى أصفهان برفقة الملك داود ( • زن ، ص ١٨٠ ، ١١٠ ، ج ١١ ، س٣٦ ) .

<sup>(</sup>٦) في « زن » و « ١١ ، سعد الدولة يرنقش الزَّكوي .

<sup>(</sup>۷) داله چراله س ۱:،

<sup>(</sup>٨) كان ذلك في ٢٦ رمضان سنة ٣٦٠ (وزن، س١٨٠ ؛ والامج ١١،س٠٤١٠).

فأخرج السلطان مسعود أمير المؤمنين المقتفى أخا المسترشد ، وبايعه بالخلافة (۱) ورجع من بغداد ، وجاء إلى همذان ؛ وكان جماعة من الأمراء قد تعاهدوا مع برسق (۲) حاكم ليشتر (۲) على عصيان السلطان مسعود ، وكانوا يطلبون طلبات مستحيلة ، ويعملون أعمالا غير مشروعة ، وكانوا ينزلون في مزرعة على باب ليشتر ، فركب السلطان من همذان في أول الليل ، فوصل إليهم في وقت الضحى ، وأدركهم في وقت القيلولة ، وكانوا جميعاً نائمين فلم يؤذ منهم أحداً ونزل في وسط وأدركهم غي وقبلوا الأرض بين يديه مسكرهم ، فلما علم الأعداء بالأمر جاءوا فرادى وأزواجاً ، وقبلوا الأرض بين يديه فاستقبلهم جميعاً ، وتجاوز عن أخطأهم .

مثل: « استصلاح العدو بحسن المقال ، أسهل من استئصاله بطول القتال » لأن الاستئصال أمر فيه شك ، أما الوصال فشى ميسور .

## [ أبيات فارسية فى الأصل، ترجمتها : ]

- ــ لو نظرت إلى الزمان لوجدته ليس منا ، فلا يَاكُ شخص منا ميزان القضاء<sup>(١)</sup>
- فلا ينبغى أن تفرط أكثر من الحد ،
   ف الطريق الذي تسلكه إلى الله .
  - \_ وما أقبح الصداقة مع شخص ، لا يملك ثروة كبيرة من العلم ... !!
  - وكل شخص يضل طريقه في هذه الحياة يأتي بأعمال مشينة أمام الأعداء (°)
  - والوفاء مثل شجرة مشمرة ، تشمر ثمرا جدیدا فی کل زمان و مکان<sup>(٦)</sup> ... !!

 <sup>(</sup>۱) یعنی فی ذی القمدة سنة ۳۰ مد ذهاب الراشد إلى تاحیة الموصل لا بعد وفاته
 کیا یعلم من هنا ( ارجم إلى د زن ، ص ۱۸۳ ، د ۱۱ ، ج ۱۱ ص ۲۲ ) .

<sup>(</sup>۲) ارجم إلى د زن ، س ۲۰ .

<sup>(</sup>٣) ورد في و أن ج ١١ ، ص ٣٠ تستر بدل ايشتر .

<sup>(</sup>٤) د شه » ص ۲۰۹۰ س ۱۹ .

<sup>(</sup>ه) ۱ شه ۱ ص ۹۳۵ پس ۲۲ ،

<sup>(</sup>٦) د شه د س ۹۸۱ د سر ۲۳ .

وتوجه في الشتاء التالى إلى بغداد حيث أسند الوزارة إلى محمد الخازن (١) ، وكان رجلا متهوراً قوى الساعد ، ذا كفاية وشهامة ، فكان لا يترك الأمراء يتصرفون ، ولا يراعى حريتهم (٢) ، و يعطى الجيش مؤناً بقدر وحساب ، فكتب أمراء الحضرة السلطانية خطاباً إلى « قرا سنقر » إن هذا الوزير يستخف بنا ، وقد غير قلب السلطان عليك ، فإذا لم تتدبر أمره في الوقت المناسب ، فإنه يزداد قوة ...!

# [ أبيات فارسية فى الأصل، ترجمتها : ]

- \_ إن العمل الذي ينبغي أن تعمله اليوم ، إذا تأخر إلى الغد علاه الراب ...!!
  - فالروض الذي يزهر اليوم ، إذ قطفت ورده غدا فإنك تجده ذا بلا(٢)
    - وكل شخص لايصدق القول معك ، ينبغى أن تعده عدوا لك(١)
       فاتفق أمراء الجيش جميعا على مخاصته .

حكمة: « من لبث<sup>(ه)</sup> ثياب الكبر أحب الناس دوام ذلته ، ومن ركب مطية الظلم كرهوا أيام دولته<sup>(٦)</sup> » .

## [ بيتان فارسيان فى الأصل ، ترجمتهما : ]

- كل من يتعاظم على الناس ، يمسح ذليلاً مطأطىء الرأس ... !!
- وكل من يتصرف معهم بحمق وجهل ، لايذكرونه إلا بالسوء ... !!

<sup>(</sup>۱) کان ذاک فی عام ۳۳ ، و محمد خزانه دار (کیا فی النس العارسی ) هو کیانی الدین محمد بن علی المازن (زن س ۱۸۳).

<sup>(</sup>٢) درُنْ ، ص ١٨٦ ، و د ال ج ١١ ، ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) د شه ۽ س ٢٣٤ ۽ س ١٧ ه

<sup>(</sup>۱) د شه ، ي س ۲۰۸٤ ي س ۱۸ .

<sup>(</sup>ه) هكذا في النس الفارسي ، ويبدو أنها خطأً ، وأن الصعيح « ليس ، .

<sup>(</sup>٦) • فق ، ورقة ١٤ ب

وجاء الأتابك قرا سنقر فى ركاب « سلجوقشاه » من آذربيجان ، وم على أعلم ، ونزل فى مزرعة « سك » ، وكان السلطان قد عينه للذهاب إلى فارس ليجلس سلجوقشاه (أخا السلطان) على عرشها ، فأرسل قرا سنقر رسالة من مزرعة « سك » يقول فيها : « لن أذهب لتنفيذ هذا الأمر إلا إذا أرسل [س٢٣١] السلطان إلى رأس محمد الخازن ويده اليني »

وكان جميع الأمراء يساعدونه في هذا الطلب<sup>(١)</sup>.

مثل: « ظن العاقل أصح من يقين الجاهل (٢٠) ».

[ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

- ظن العاقل فى السرّ والإعلان ، أفضل من علم الجاهل مهما كان ... ؟! وأصر على ذلك حتى اضطر السلطان إلى قطع رأس محمد الخازن ويده تحت

العلم، وأرسلهما إلى قرا سنقر (٢).

[ بيتان فارسيان في الأصل، ترجمتهما : ]

ألم تسمع من العالم هذه القصة ، التي نقلها عن أقوال القدماء ... !!

- وهى أن من يريد أن يمسك بعنان العظمة ، ينبغى أن يغسل يده أولا بالدماه. وذهب قرا سنقر إلى فارس وهزم منكو برس<sup>(1)</sup> ، وأجلس سلحوقشاه<sup>(۵)</sup>

<sup>(</sup>۱) دزن، س ۱۸۷ ، داا، چ ۱۱ س ۲۲ .

<sup>(</sup>٢) ؛ فق ، ، س ١٧.أ ،

<sup>(</sup>٣) كان ذاك في شوال سنة ٣٣٥ ه ( • زن ، ، س ١٨٧ ، وكانت وزارته سبعة أشهر ( • ا ا ، ، ج ١١ ، س ٤٢ ) .

<sup>(</sup>٤) كذا ق « تسك » و « جت » ويبدو أن انؤاف قد خلط بين بوزابه ومنكوبرس فبوزابه كان نائبا لمنسكر برس ، وقد أسر منكوبرس قبل ذلك بمام ( في سنة ٣٧ ه ) في موقعة بنج انكشت ( « اا » بجن كشت ) ومتن بأسر السلطان مسمود ( ارجع الى « ا » ج ١١ ، س ٣٩ ) فلما سمح بوزابه أن صاحبه قد قتل ، قام بقتل جيم الامراء المخالفين الذين كان قدأسرهم في الموقعة من شدة غيظه ، وكان واحد منهم ابنا نقراسنقر ويقال إن أحد الموامل التي دفعت قراسنقر إلى السير لقتال بوزابه رغبته في الاحتام لابه ( ارجم إلى « ا ا » ج ١١ ، س ٣٩ — قراسنقر إلى السير لقتال بوزابه رغبته في الاحتام لابه ( ارجم إلى « ا ا » ج ١١ ، س ٣٩ — قراسنقر إلى السير لقتال بوزابه رغبته في الاحتام لابه ( ارجم إلى « ا ا » ج ١١ ، س ٣٩ — قراسنقر إلى السير لقتال بوزابه رغبته في الاحتام لابه ( ارجم إلى « ا ا » ج ١١ ، س ٢٦ .

على عرشها، وأسندت الوزارة إلى عن الملك الذى كان رئيساً لبلاط قرا سنقر (1) ، ولم يستطع قرا سنقر الإقامة فى فارس فتركها ، ورجع منكو برس إليها مرة ثانية (٢) ، وكان سجاوقشاه مريضاً ، فعجل بالهرب محمولا فى محفة ، فتقدم «منكو برس » أمام المحفة ، وقبل الأرض بين قدميه ، وقال : « أنا عبد ... والملك لك ، فاهاذا تهرب ... ؟ » .

مثل: « من قصر عن السياسة صغر عن الرياسة » .

وحمل سلجوقشاه إلى المدينة ، وسجنه فى القلعة البيضاء<sup>(٣)</sup> حتى توفى ، فلما وصل قراسنقر إلى همذان ليلتحق بخدمة السلطان الأعظم وجد [س ٢٣٢] منه تشريفاً ملكياً كبيراً ، ثم توجه قرا سنقر إلى آذربيجان حيث انتقل إلى رحمة الله<sup>(٤)</sup>.

و بعد وفاته ، عظم شأن جاولى الجاندار (٥) ، ثم توجه السلطان مسعود من همذان إلى الرى ، لأن السلطان الأعظم سنجر لم يكن راضياً عن عباس واليها فأس مسعوداً بالتوجه للقبض عليه ، والاستيلاء على الرى (٦) .

مثل: « استعن بالصبر على أعمالك ُ، واستظهر بالزجر على عمالك تبلغ مرادك ، وتعمر بلادك (٧) ».

<sup>(</sup>۱) دُرُنْ د س ۱۸۷ و دا آ د ج ۱۱ ، ص ۲۶ ،

<sup>(</sup>٢) بوزايه ( ارجم إلى ، زن ، س ١٨١ ، و د ١١ ، ج ١١ ، ص ٤٦ ) .

 <sup>(</sup>۳) تذکر فی النص الفارسی باسم ثلعه سپید د وفی دزن، س ۱۸۹ باسم ، اسفیددز ،
 وفی ۱۱ ، ج ۱۱ ، ص ٤٦ باسم الغلمة البیضاء وکلها بمهنی واحد .

<sup>(</sup>٤) توق بأردبل سنة ٥٣٥ (٠ زن ، ، ص ١٩٠ ) .

<sup>(</sup>٥) ١٩١٠ زن ١ ، س ١٩١٠

<sup>(</sup>١) (١١) عج ١١، سيده .

<sup>(</sup>٧) د فق ، ورقه ۱٤ ب ـ

#### [ بيتان فارسيان في الأصل ، ترجمتهما : ]

- ـــ اصر طويلا على الأعمال ، واقس بين حين وآخر علىالعال ،
- حتى تمل إلى منى القلب ومراده ، وتعمر دولتك بالأموال ... !!

فاما وصل السلطان مسعود إلى الرى ، قدم له عباس هدايا عجيبة ، واستقبله أروع استقبال ، وتقدم لأداء واجب الولاء والعبودية له ، فلم يعاقبه السلطان ولم ير من المصلحة القبض عليه ، لأنه كان رجلا محاربًا (١) ، فخشى مغبة الأمر إذا أقدم على ذلك .

حكمة: « إن حاجة السلطان إلى إصلاح نفسه أشد من حاجته إلى إصلاح رعيته لأنه إذا أصلح نفسه صلحت رعيته، وإذا أحسن سيرته ثبتت وطأته، ثم يبقى له جميل الأحدوثة والذكر، ويتوفر عليه جميل المثو بة والأجر (٢)».

# [ بيتان فارسيان فى الاصل ، ترجمتهما : ]

- \_ إذا أراد الماك صلاح نفسه ، فهذا خير له من صلاح أتباعه
  - فإن هذا يجلب له السيرة الحسنة ، والسمعة الطيبة ،
    - ويحزل له الئواب يوم الفيامة أيضاً ... 11

وجاء السلطان إلى همذان ، ثم توجه من هناك إلى إصفهان ، وكان فيها الأمير الحاجب عبد الرحمن ، فاتحد معه رؤساء الأمراء في محاربة الوزير عز الملك وأقنعوا السلطان بأن يأخذه معه إلى إصفهان ، ويسلمه إلى الأمير الحاجب تتار .

فلمــــا وصل إلى باب همذان توفى عز الملك<sup>(٢)</sup> ، وأقام عبد الرحمن حفلا

<sup>(</sup>١) لأنه كان يتحارب دائمًا مع الباطنية ( ارجع إلى ( زن ، ص ١٩١ -- ١٩٢) .

<sup>(</sup>٢) ، نق ، ورقه ١٥ – أ.

<sup>(</sup>٣) كان ذلك في سنة ٣٩ ه ، وخنق عز الملك البروجردى ، خنتته زوجة مؤيد الدين المرزمان وزير السلطان ( ارجع إلى • زن ، ص ١٩٥ -- ١٩٦ ) .

للسلطان لم تسبق إقامته في عهد من المهود ، فقد أظهر فيه أنواع الأبهة [س ٢٣٣] وقدم فيه أفخر الهدايا والهبات .

وكان بوزابه وعبد الرحمن وعباس قد تعاهدوا على محالفة السلطان ، فدعاهم عبد الرحمن ، ولكن بوزابه لم يلبث أن أحضر « محمدا وملكشاه » فجأة إلى باب(١) إصفهان ، ولم يكن مع السلطان جيش ، فأمر الأتابك ايلدگز - الذي كان أكثر الأمراء إطاعة له - أن يحضر من آذربيجان وينضم إليه ، ولم يكد ايلدگز يسير ثلات مراحل في طريق بغداد حتى نزل بوزابه في همذان ، ولكن ايلدگز(٢) لم يابث أن وصل على رأس جيش كبير يضم الأمراءوالأبناء ، وانضم إلى ركاب السلطان في كرمانشاهان ، غير أن الثلوج نزلت في حلوان ، بصورة لم يسبق لإنسان أن شاهدهامن قبل في مثل هذه المناطق الباردة في الشتاه (٣)، فأقام السلطان أشهر الشتاء الأربعة في بغداد ، ثم توجه إلى آذربيجان عن طريق « دربند قرابلي » وأودع الملك ارسلان ، وملكشاه بن سلجوق ، اللذين كانا ملازمین لرکابه ، فی قلعة تـکریت لدی الأمیر مسعود (۱) حاکم بغداد ، وتوجه السلطان بعد ذلك إلى مراغة ، وجاء أمراء آذربيجان ، الذين كانوا في خدمة جاولي ، للانضام إلى ركاب السلطان (٥) ، ولم يلبثوا أن التحقوا بخدمته في ميانه بعد بضعة أيام .

<sup>(</sup>۱) ۱۱۰ فی حوادث سنة ۱۰ ه ( ج ۱۱ ، س ۲۸ – ۲۹ ) و د زن ، س ۱۹۸ [ المراجم : کمد وملکتاه مها ولدا کمود بن محمد بن ملکتاه ]

<sup>(</sup>۲) کذا نی . جت ، و ، ع ، و ، رس ، و ، حس ، ولـکن نی ، زن ، یذکرمکان الاتابك ایلدگر ، جاولی ، .

<sup>(</sup>٣) دزن، س ۱۹۹ – ۲۰۰

<sup>[</sup> المراجع : ارسلان هوأرسلان ظفر الدين عجمه وملسكتاه موملسكتاه بن سلجوق بن محمد

<sup>(</sup>٤) ﴿ زَنْ ، مسعود البائل وق ﴿ ١١ ، مسعود بن بلال .

<sup>(</sup>ه) د زن ، س ۲۰۰ .

مثل: « من أصلح نفسه لله صلحت رعيته ، ومن أطاعه فى أمره ونهيه وجبت محبته وطاعته (١) »

وكان الساطان فى ذلك الوقت قد قرب خاصبك بك ارسلان بن بانسكرى ، فشق ذلك على أمراء حضرته وأخذوا يدبرون المسكائد لقتله ، وشكوه إلى جاولى حتى أفسدوه عليه أيضاً ، واشترك معهم فى ضرورة أسره ، فترامى الخبر بذلك إلى سمع السلطان ، فأرسل رسالة إلى جاولى يقول فيها : « لقد طلبتك لدفع العدو ، خاولت القضاء على ...!! » .

[ بيت شعر (<sup>۲)</sup> عربى فى الأصل ] أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رمانى

فالتمسجاولى الأعذار ، و برأ نفسه من هذا القصد السيء، وأمر [س ٢٣٤] السلطان خاصبك بالذهاب إلى الميدان و إظهار مهارته فى الفروسية لجاولى ، حتى يكون السلطان عذر فى إعزازه وتقريبه ، والترحيب به وتدليله ؛ فلما أبصر جاولى طريقة لعبه للكرة ، وكيفية إجرائه للحصان ، تعجب تعجباً شديداً ، واعترف بأنه لا وحد له نظير فى سائر الأقطار .

مثل : « من أسهر عين همته ، بلغ كنه فكرته »

وأمر جاولى بإكرام خاصبك ، وتقديم أفخر أنواع التشريف له ـ من حصان وطوق وتاج مرصع وحلل ثمينة ـ وأرسله إلى بلاط السلطان مبحلا<sup>(٦)</sup>

<sup>(</sup>۱) د فق ، ورقهٔ ۱۵ –۱.

<sup>(</sup>٢) من ظم مالك الأزدى [ ارجم إلى تاريخ الأدب العربي لنبكلــون ص ٣٤ ]..

<sup>(</sup>٣) ارجع للي • رس • في ذكر السلطان مسعود .

وجاء من « ميانه » إلى « زنجان » ، وكان الملك سليمان قد نزل بأنبط (٢) قادما من ناحية أعلم ، هو وعباس ومعهما جيش كثير العدد ، وكان بوزابه هناك أيضاً ومعه الملكان محمد وملكشاه ا بنا السلطان محمود ، وكان جند السلطان يخشونهم فاحتمى السلطان بحمى الرحمن ، ولم يأبه بوجودهم .

[أبيات فارسية في الأصل ، ترجمتها : ]

ـــ الحق شفيع ميسر للأمور ، ومرجع الأمور جميعها إليه

ــ وليست هناك شربة بلا غصة ، ولا توجد حلاوة بلا مرارة

فاعلم أن الراحة والتعب والنور والظلة
 متلاحقة كالسبعة عشر والثمانية عشر

فلما اقترب السلطان منهم جداً ، حدد وقت الفجر موعداً للقتال ، فتوجه الملك سليان في الساء إلى ارى وشعر بذلك عباس ، فتوجه لتوه في إثره ، فلما ترامى الخبر إلى سمع بورابه ، خاف وقال : « إن تحت هذه الحركة المفاجئة سراً خفياً » وحاول في اليوم التالى أن يلحق بركاب الملكين في طريق إصفهان ، فأرسل السلطان الأمير جاولي على رأس جيش كبير في إثرهم ، فل يدركهم ، ورجع نانية (٢) .

[ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته : ] — لاتقلق من تأخرك فى الوصول إلى رغبات قلبك فإن السعادة ستجلبها فى يُنسسُر ٍ إليك ... ١١

 <sup>(</sup>۱) من مثنوی ، لبلی و مجنون ، لنظای الگنجوی فی ، ختم السکتاب ، ( خسهٔ نظای طبح طهران ، س ۲۷۷ ) .

<sup>(</sup>٢) مكذا ضبطها ياقوت في معجم البلدان .

<sup>[</sup> المراجع : سایان الذکور هذا هو سلیمان بن محمد بن ملکشاه أخو السلطان مسعود ] (۳) ه تگک ، س ۲۶۲ ، و ه زن ، س ۲۰۲ — ۲۰۲ .

ثم سار السلطان من أنبط في طريقه إلى الرى ، ونزل في « آخر رستم » بالقرب من باب الرى فهرب عباس إلى « أردهن » بينها خف الملك سلمان لاستقبال السلطان ، وتقبيل الأرض بين يديه ، فأكرم السلطان وفادته ، والتحق بخدمة السلطان في الرى ، وكان يحضر ممه في المجلس ، ويذهب معه إلى الميدان ، ولكن الأمير الحاجب عبد الرحن والأمراء الآخرين قالوا للسلطان : « إن هذا الملك أخوك ، وأخو الملك يكون عادة خصا للعرش ، فلا ينبغي أن تطمئن إليه ، فقد تخدعه جماعة ، وتدفعه إلى العصيان ، فيعلن الثورة في ناحية من النواحي ، ويكون مصدر قلق لنها » .

فأثر هذا السكلام فى السلطان ، فأمر — بعد شهر — بحبس سليان فى الحجرة التي كان يقيم فيها<sup>(٢)</sup> .

ثم تشاور عبد الرحمن مع عباس ، وزاد فى ترغيبه ، فجاء عباس من « أردهن » وانضم إليه .

ولما رجع جاولى من مطاردة بوزابه ، أودع السلطان لديه ابنه ملكشاه الذي كان من زوجته «عرب خاتون » وجعله أتابكا عليه ، بعد أن أحضره له من قلعة برجين (٢) ، وأرسل سليمان إلى قلعة فر"حين (١) .

<sup>(</sup>١) ارجع إلى • جت • ورسالة الجويني ف ذكر هذه الحادثة .

<sup>(</sup>٢) د تكك ، س ٦٦ يا . د زن ، س ٢٠١ ، وكان ذلك في سنة ٤١ ه هـ .

<sup>(</sup>٣) كذا في د أن ، قال هي قلعة بين پروجرد وكرج ( د أن ج ١٠س١ ٣٩١ ) )

<sup>(</sup>٤) ذكر هذا الموضوع مرارا فيما بعد ، ويعلم من ذاك أنه كان قريبا من كابله اثني كانت موضعا بين جرباذقان وهمذان ، ويحتمل أن يكون • برجين • و • فردين » و • فرزين » التي ذكرت في هذا الكتاب بضم مرات اسما لمسكان و حد كان قلم على باب كرج، ولو أن السكامة ذكرت في المسكاب باسم • فرحين » إلا أنه يغلب على الظن أن الصواب • فرجين » بالجيم لا باخن ، كا يبدو أن ، برجين ، و • فرزين ، شكلان آخران لانفس الاسم .

ثم توجه السلطان والأمراء إلى باب همذان ، بينها توجه جاولى إلى ناخية آذر بيجان ، وقد شرفه السلطان ، وخصه بخلمة ثمينة ، تليق برجل عاقل مثله ، فريد فى عصره ، فلم تمنح — مثل هذه الخلمة — لأحد غيره من زملائه .

## [أبيات فارسية في الأصل(١)، ترجمتها: ]

- \_ اعلم أيها الاخ أن الرجل العاقل ، يستطيع أن يؤدى للملك جميع الاعمال
  - فيكون أولا بطلا مظفرا ، فلا يهرب من العدو وقت القتال
- ــ ويكون ــ ثانيا ــ رحيًا مع أتباعه ، يرعى الشيوخ ويحوطهم بالأفضال
- ــ ولا يكون بمسكا مقترا ، لأن الثمار ينبغي أن تسقط من الأغصان [س٢٣٦]

فلما وصل جاولی إلى زنجان احتجم، ولكن السلاح وقع على عرقه، فقطمه فمات<sup>(٢)</sup>.

#### [ بيت فارسى في الأصل ، ترجمته : ]

ـــ إذا اعوج سير الفلك في مداره ، فلا نفع في سرعته أو تمهله ...!!

[ بيتان فارسيان في الأصل(٢) ، ترجمتهما : ]

- \_ إن العجلة لاتثمر لك إلا ندما ، فلا تبذر بذور العجلة في الحديقة
  - \_ فالمجلة تذهب ماعند الإنسان من فعنل وعتل

كما يصير السيف كليلا من الصدأ ...!!

وعين الساطان بعد ذلك الأمير عبد الرحمن أتابكا لامنه ، وأسند إليه ولاية كنحه وأران (١٠) .

<sup>(</sup>۱) د شه ، ص ۱۹ م ، ۱۲ م ، ۱۲ س ، ۱۸ م ۱۸ (۱)

۲۰۱ کانت وفاته فی جادی الآخرة سنة ۱؛ه م ( و زن ، س ۲۰۳ — ۲۰۰ ، ۰
 دا ۱، ج ۱۱ ، س ۷۷ ) .

<sup>(</sup>۳) د شه ، ص ۸۹۹ ، س ۲۰ و ۲۳ .

<sup>(</sup>٤) • زن ، س ٢١٥ ، و د ١١ ، ج ١١ ، ص ٦٩ .

مثل: « من نظر فى العواقب ، سلم من النوائب (١) » [ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

ـــ إن من ينظر في عواقب الأمور ، ينجى نفسه من نواثب الدهور

وأرسل عبد الرحمن عدداً من الأمراء فى ركاب ابن السلطان إلى أران ، وأقام هو فى الحضرة السلطانية ، وكان يقول السلطان دائماً : « إن بوزابه تابع لائق ، فلا ينبغى أن ينفر من حضرتك أو يبعد عن خدمتك ، وسنوف أذهب وأحضره للالتحاق بخدمتك » .

مثل: « من استصلح الأضداد بلغ المراد »

[ بيت فارسى فى الاصل ، ترجمته : ]

يبلغ الإنسان كل مراد ، إذا استصلح الأعداء والأضداد ...!!

فأذن السلطان لعبد الرحمن فذهب إلى فارس ، ثم توجه السلطان إلى همذان ، وسار منها إلى جرباذقان ؛ حيث كان يوجد الملك محمد ، وهنات قابله عبد الرحمن و بوزابه على باب المدينة ، وقبلا يديه ، وشربا الشراب بضعة أيام في ضيافته ، ثم سار الملك محمد و بوزابه إلى باب همذان عن طريق كابله ، بينها سار السلطان عن طريق آخر فلما وصلوا إلى همذان زوج السلطان أبنته ، گوهر خاتون ، التي كانت في عصمة الملك داود ـ للملك محمد ، وجعله ولياً لعهده (٢) ، وعين بوزابه صاحبا وأتابكا للملك محمد ، بموافقة الأمير الحاجب عبد الرحمن ، [س ٢٢٢] وظيفة وخصه من أنواع التشريف بما كان جديراً به (٢) ، وأسند بوزابه وظيفة

<sup>(</sup>۱) ، فق ، ورقة ۱ ۲ ب .

<sup>(</sup>۲) دزن، بر۲۲۲،

زُ المراجع : المقصود بالملك محمد هو محمد بن محمود بن محمد بن مذكفاه ]

<sup>(</sup>٣) وتشكف اس ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٤) في ﴿ جِتَّ ﴾ عبد الرحمن ،

نائب الحاجب للمباس حتى يكون فى حضرة الملك ، وأسند الوزارة إلى تاج الدين بارس ، ثم توجه (١) فى ركاب الملك محمد إلى فارس .

مثل: « من كثر اعتباره ، قل عثاره (۳) ».

[ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

إن كل من ينتصح بأفعال الزمان ، تبعد در لته عن الزوال والنقصان

وأراد عبد الرحمن أن يذهب إلى ناحية كنجه وأران ، فالتمس من السلطان أن يرسل معه الأتابك شمس الدين ايلدكر ، وخاصبك ، وبها، الدين قيصر ، لأنه لم يكن يطمئن لبقائهم في حضرة السلطان بعد ذهابه

مثل: « من ترك حزمه ، أعان خصمه »

[ بيت فارسى فى الاصل ، ترجمته : ] - كل من يتهاون فى الحزم والعزم ، يقدم مساعدة كاملة للخصم

وذهب السلطان إلى بغداد ، وفى معيته عبداس ، وتاج الدين الوزير ، أما الأمراء الذين كانوا قد ذهبوا مع عبد الرحمن ، فكانوا جميعاً متحدين ، مستعدين التضحية ، وكانوا يعرفون مادار بين عبد الرحمن و بو زابه من أحاديث ، وكانوا قد قالوا للسلطان : « لن نبقى على عدوك عند ما تتهيأ لنا الفرصة » .

مثل: « من لم يستشر لم يستظهر » .

[ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته : ] — كل من يدهب فى عمل دون مشورة ، لايجد ـ فى الحقيقة ـ التأييد والنصر

<sup>(</sup>١) يىنى بوزايە.

<sup>(</sup>۲) و فق و ورنة ۱۲ س.

و بعد وقت قصير وصلت الأنباء فجأة إلى بغداد، بأنهم قد قتلوا عبد الرحمن في مقابل وكنجه ، بينها كان يرسل الجيش إلى شمكور (١) ، وأن خاصبك قد أصبح أتابكا لابن السلطان .

مثل: « من أحكم التجارب ، أحمد العواقب (٢) » .

[ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

\_ تحسن عاقبة الشخص الذي يحكم كل تجربة يتموم بها

ولم يعاقب السلطان ابن عبد الرحمن -- فخر الدين \_ ولكنه عزله عن ولاية بغداد وأسند إليه أمر خلخال .

حكمة: «أفض على جندك سيب عطائك ، واصر ف إليهم حُسْنَ عِنايَتِكَ وَإِرَعَائِكَ ، فإنَّهِم أُهلُ الأَنفَة والحمية ، وحَفَظَةُ الشَّدَّةِ والرَعَية ، وسيوفُ الملكِ والسلطان ، وحصونُ المالكِ والبلدان ، بهم تُدْفَع العوادي ، وتُقْهَرُ الأعادي ، ويُشْبَطُ المقملُ ، فَقَوِّ ضعيفَهم يَقُو أُمرُك ، وأُعِنْ فقيرَهم يشتَدُ ورُيْرَكُ الخَلَلُ ، ويُضْبَطُ المقملُ ، فَقَوِّ ضعيفَهم يَقُو أُمرُك ، وأعِنْ فقيرَهم يشتَدُ أُزرُك ، وامتحنهُ قبل الفرض ، واختبرهم عند العَرْض ، ولاتُثبتُ منهُم إلا المؤق المحقق الذي لا يعدل عن الوفاء ، ولا ينتكلُ عن الهيجاء ، فإن المراد بهم قوةُ المُدَّة لا كثرةُ العِدَّة ، وإن أصاب (٢) أحدٌ في وقعة تندبه لها ، فلا تَمْح اسمه ، ولا تمنعه رسمه ، وإن قُتِلَ في طاعتِك واستُشهِدَ تحت رايتك ، فا تُخرَق بنيه ، واحفظُهُ في أهلِه وذَويه ، فإن ذلك مما يُزيدُهم رغبةً في خدمتِك ، ويُسَهِلُ عليهم بذلَ الأرواح والمهج في نُصْرة دولتِك وطاعتِك وطاعتِك (١) » .

<sup>(</sup>۱) د ژن ، س ۲۱۶ — ۲۱۷ ، و د ۱۱ ، فی حوادث سنة ۱؛ ٥ ه ( ج ۱۱ ، ۵ مر ۷۶ ) .

<sup>(</sup>۲) ۱۰ فق ۱۰ ورقة ۱۹ ب.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل وامل الصعيح • أصيب ٠٠.

<sup>(</sup>٤) د فق ، ورقة ١٥ ب -- ١٦ أ .

وحيما وصل نبأ قتل عبد الرحن إلى بغداد ، كان عباس متفقاً مع الخليفة المقتنى على القبض على السلطان عند خروجه لصلاة العيد فى الصحراء ، ولكن حدث أن نزل سيل عظيم يوم العيد ؛ بحيث تعذر الخزوج من المنزل ، فدفع الله تعالى هذا الشر عن السلطان ، ثم علم بعد أسبوع أن « عباسا » شعر [س٢٣٩] بافتضاح المؤامرة ، وأنه قد عزم على الهرب ، فدعاه إلى القصر وقبض عليه ، ثم أمر رجاله ففصلوا رأسه عن جسده ، وألقوا جثته من حائط الحديقة إلى شاطىء دجلة (١)

مثل: « من كَثَر ظلمه واعتداؤه ، قَرْبَ هلكه وفناؤه » .

[أبيات فارسية في الأصل، ترجمتها: ]

ـــ لا تزرع بذور السوء متى استطعت،

لانك إذا زرعتها أعطاك الدهر ثمرة ما زرعت ...!!

- ـــ وإذاكان مرشد الشخص أعمى ، فإنه يبقى حائرًا في الطريق الطويل<sup>(1)</sup>
- \_ والشخص الذي يحترف إراقة الدماء ، يمتليء قلب خصمه بالحتد عليه
  - \_ ويراق دمه في النهاية ، كما أراق دماء خصومه ١١٠٠٠

وكان بين قتل عبد الرحمن وعباس شهر واحد . ثم عزل السلطان تاج الدين ، وأرسله إلى فارس ، وأرسل إلى بو زابه رسالة يقول فيها : « هل رأيت ما حدث للفائك ؟ فإذا كانت لك رغبة في اللحاق بهم ، فباسم الله أقضى عليك »

مثل: « من لم يعتبر بالأيام لم ينزجر بالملام (٣) »

كل من لم ينصحه الدهر ، فإنه لا يتأثر باللوم .

<sup>(</sup>۱) و زن ، س ۲۱۷ ، و ۱۱ ، ج ۱۱ ، س ۲۷ - ۷۷ ، و کان ذاك في ذي القعلة

<sup>(</sup>۲) د شه ۲ م س ۱۹۰۳ تا س ۲۸ م

 <sup>(</sup>٣) ، وق ، ، ورقة ، ب – ٦ أ .

وأسند السلطان الورارة إلى مؤيد الدين الطغرائي (١) الذي امتار بكمال الفضل ، وجمال المدل ، وغزارة العلم ، فوضع دواة الوزارة أمامه ، بعظمة نامة ، وكان له حظ وافر ، وقسط كامل من العلم والأدب والشعر ولغة العرب ، وكان زينة لتاج السلطان وحلية لعرشه . `

وقد أنشد هذه القصيدة ، وهي ثمانون بيتاً من الشعر العربي أمام [ س٠ : ٢] السلطانَ ، وفي حضرته ، وفيما يلي أبيات من مطلعها ومقطعها :

#### [ محتارات (٢) : شعر عربي في الأصل ]

نظرى إلى لَمْعِ الوميضِ حَنِينُ وَتَنفُّسِي لَصِباً الأصيلِ أَنينُ أن الحبايلَ والسُّهَامَ عُيونُ مَلِكِ لَهُ رَبُّ السَّاء مُعِينُ جَدُّ الْمَنِيخِ بِيابِهِ مَيْمُونُ ملكوا رقاب العالمين ودينوا والهندُ مَرَ بطُ خَيلهمْ والصينُ تحت العَجاج بوارقٌ ودُجُونُ والدهرُ مُقْتبلُ وآدمُ طينُ يأوى إليه النصرُ والتمكينُ

مَا كُنتُ أُعَلَمُ قَبَلَ نَازِلَةٍ الْحِتَى ولقد سَلَبتُ مَرَاحَهُنَّ إِلَى حَمَى مسعود الميمونِ طائرهُ الذي ملكُ الماوكِ ابنُ السلاطين الأُولىٰ ركزوا ببَرْقَةَ والصميدِ رماحَهُمْ ملكوا الأعنَّة والأسنَّة والظُّيَّ تَجِدُ تُورُورِثَ كَابِراً عن كابر للملكِ مأوىٌ في ظلالِ لواثيه

<sup>(</sup>١) يبدو أن المؤلف خاط بين مؤيد الدين الطغرائي ، وشمس الدين أبو النجيب الدركزيني الذي ظفر منصب الوزارة بعد تاج الدين ، فإن مؤيد الدين الطغرائي ، كما يتضح من جملة كتب التاريخ ، قد قتل سنة ١٤٥ هـ ( يغي قبل ذلك بثانية وعصرين عاما ) ارجع الى • زن ، س ١٣٣ ، ١ ا ، ج ١٠ ، ٣٩٦ ، وتوجد ترجته أيضاً في تاريخ ابن خلسكان ، في حرف وح ه وقد أسند مسعود إليه الوزارة في سنة ١٣٥ ، وكانت مدة وزارته سنة وبضَّمة أشهر فقط .

<sup>(</sup>٢) ديوان الطغرائي ، طبع القمطنطينية من ٥ – ٨ ، وعنوان هذه القصيدة في الديوان هو : وقال يمدح السلطان أبا الفتح مسعود بن محمد ، وقد استوزره في سنة ١٥٥ .

وَبِظْلَهُ بَعِنسَاحِهِ حَبْرِينَ (١)
ووزيرُه من أهلِه هَارُونُ (٣)
قَضِيَ القضاءِ وَكُونَ الشكوينُ
مَهْمَا حياةَ الورى ومَنونُ
مولاك وهو بمسا نعيب ضمين
إقباله بطاوعها مقرونُ
خَطْبًا إذا دَبَّرْ بَثُوه يَهُونُ [مر ٢٤١]
والعبد خَوَّانُ القَنَاةِ مَهْدِينُ
كُلَّ الأنامِ فَأْينِ أَفْرِيدُونُ (١٥)
تأبي التَّوشُطُ والتوشُطُ هُونُ
ظَنَا ... وَظَنُّ الأَلْمِيِّ يَقِينُ

مشى المول الصيد تحت ركابه بأخير الشد الله أزر جلاله بأبها الملك الذي بجد لله مرضائه تحيى وير دي سخطه الله تحيى وير دي سخطه الله يديك بحبل عملك الله المعلم عليه براية منصورة أبنى الملوك الصيد إن وراء كم أبنى الملوك الصيد إن وراء كم غلب المعبيد على مقر سرير كم غلب المسيد على مقر سرير كم هي جولة الضحاك عم بلاؤها أبني نهايات العلا وسجيتي واسلم لأدرك فيك ما أملته واسلم لأدرك فيك ما أملته

فوا أسفا على ذلك العصر الذى كأن الشعراء فيه يقولون هذا الشعر ، فهم على عهدنا لا يستطيعون إنشاء مثله ، وقد اقترن أمر الوزارة بالضعف والهوان ، فأصبح لا يصير وزيراً إلا من اشتهر بالفساد والفجور و إراقة الدماء .

حكمة: « آفة الملوك سوء السيرة ، وآفة الوزارة خبث السريرة ،وآفة الجند مخالفة الفادة ، وآفة الرعية مفارقة الطاعة (١) » .

<sup>(</sup>١) يقصد جبريل عليه السلام .

<sup>· (</sup>٣) نريد به السلطان • عمود ، أخا مسمود .

<sup>(</sup>۳) فی هذا البیت إشارة إلی قوله تهالی • واجعل لی وزیرا من أهلی ، هـ ون أخی ، ـ اشدد به أزری ، سورة طه ، آیهٔ ۳۰ – ۳۲ .

<sup>(</sup>٤) يريد به البلطان سنجر عم مسود .

<sup>(</sup>٥) المراجع : الضعائد في الأساطير القارسية مثال الشركما أن أفريدون مثال العدل والحير

<sup>(</sup>٦) ، نق ، ورنة ٦٦ -١.

#### [ أبيات فارسية في الأصل(٢) ترجمتها : ]

- \_ إذا أصبح الملك ظالماً ، فإن الدنيا جميعها تسعى إلى الخلاص منه
  - ــ ويستحق اللعنة بعد مرته ، ويصير اسمه الملك الفاسق اللعين
- وكل الك يساك طريق السوء ، ينبغي أن تنفض اليدين من استصلاحه .
  - \_ ولسوف يتفرق أتباء، من دياره ، ولا يتردد الخلصون على بابه

فوا أسفا على عصر مسمود الذى لم يكن فيه شخص بؤذى فقيراً ، رغم كثرة ماكان فيه من الحروب والخلافات .

ولما وصل تاج الدين إلى فارس ، وسمع بوزابه هذه الأنباء ، جمع بوزابه جيشاً وأحضر ملكشاه ومحمداً إلى إصفهان ، وانضم إليه « غلبك » حاكها ، ثم أجلس الملك محمداً على العرش ، وضرب له النوبات الخمس ، وكان السلطان قد وصل إلى باب همذان قادماً من بغداد ؛ وكان جيشه قليل العدد ، فكان يرسل شخصاً في إثر آخر إلى خاصبك ، يدعوه إلى الإسراع إليه بالمدد ، وأن يجيء بجيش أران جيعه ، ومعه الأتابك ايلدگز ، والأمير شيرگير أخى الأتابك ارسلان ابه ، وجيش آذر بيجان .

ومن محاسن الصدف أن بو زابه حينها كان يسير من إصفهان ، كان [ س٠٤٠] يتحرك ببطء ، ويهيىء مقاماً في كل منزل ينزل فيه ، فلم يكد جيشه يصل إلى گوراب (٢) ، حتى كان جيشا أران وآذربيجان قد وصلا إلى همذان ، فأمر السلطان الجند بأن يحطوا الرحال في ميدان ٥ ديه بيار » ثم توجه السلطان في اليوم التالى – على رأسهم إلى مرعى (قراتگين (١٤) ) فلما وصل إلى المرعى

<sup>(</sup>۱) د شه ، س ۱۱۵۳ ، س ۲ – ۲ ، ۷ – ۱۰ .

<sup>(</sup>٢) كان ذلك في سنة ٢٤٥ هـ ( • زن ، س ٢١٩ ) .

<sup>(</sup>٣) في «جت ، گورآب ، ويتول إن هذا المقام يقم على حدود كرج وسلاخر .

<sup>(:)</sup> عي من همذان علي مرحلة • زن ، سر ٢١٩ .

محوطاً بيمن الله ورعايته ، جاء بو زابه لقتاله فى قرية «كهران » فنشبت الحرب عند ذلك ، وكانت حرباً طاحنة ، بذل فيها بو زابه وأتباعه جهداً كبيراً ، وشوهوا ميسرة السلطان ، ثم وجدوا بو زابه فى النهاية مترجلا فى وسط المعركة ، فعرفه خادم من أتباع حسن الجاندار كان يدعى سياهى رستم وكان قد إشتغل فى خدمة بو زابه أيضاً . فقال بو زابه لسياه هذا « لو أعطيتنى حصائاً فإننى سأعطيك نصف ملك فارس » ولكن سياه حمله إلى حسن الجاندار الذي قاده أسيراً إلى السلطان (1) .

مثل: « من جحد النعمى ، فقد الحسنى<sup>(٢)</sup> » .

ette lientle

66.42

[ بيت فارسى في الاصل ، ترجمته : ] رَوْ رَاهُ سَاءُ عِنْ إِنَّ الْعَالَاتِ هُمْ إِنَّ

- كل من يكفر بالنعمة سريعا ، لا يصيبه خير مطلقا من يكفر بالنعمة سريعا ، لا يصيبه خير مطلقا فأعطى السلطان سيفه الخاص خاصبك فشطره ينهيفين ، وأرسل الرأسه إلى بغداد ، فعلقوها على باب قصر أمير المؤمنين (٢) المفتق على باب من جارت قضيته ، دنت منيته (١٠٠٠ بالفاسال تباعد بالمناسبة في الأصلية تزجيمات أراح ، عيا (٥) ناب أو

\_ كل شيطان يطول به الزمان ، ويمتد بالقول السيعيُّ منه اللسان ٢٠٠٠ من السيم منه اللسان ٢٠٠٠ المسان من المراد .

ـ ينطنيء مصباح العقل أمام عينه، ويسلب الضيام جن ربوجه وقليع (٢٠ ، ١٠٠٠ م

\_ وإن اليد لتابتعد دائما عن الغصن ، الذي يكون ورقه سما وتمره حنظلا

<sup>(</sup>١) ﴿ زَنَّ ﴿ سَ ٢٢٠ ويقول ﴿ ١١ ؛ إِنَّهَا فَيَسْتُمْ يَا يُرْهُمُ مِ مِنْ إِيْ يُنْ مُ ١٧٪.

<sup>(</sup>۲) دفق، ورفة ۹ ب ، ۲۳ ب ب ۱۰۰ د ب د دند ب د دند (۲)

<sup>(</sup>٣) د زن ، س ۲۲۰ و د ۱۱ ، ن سنة ۲۴۴ تيج لول ، ميس ١٨٨ رم ، ١٠٠

<sup>(</sup>٤) د فق ، وقا ١٠ ب . د تا نسر الله و الله عن (٤)

<sup>(</sup>٥) د شده س د ۱۸۷ ، پي ۲۸۶ ره ، ۱۱ س ، د ۱۲ و رسدن ي ، (۵)

ولن يعمر في الدنيا الإنسان ، لأن الإنسان سيموت ولو عمر طويلا

فإذا كنت عادلا وتقيا ، فسوف تجد بعدلك الثناء من الجميع

وإذا كنت سيء الظن مسيئا ، فسوف يجيئك التقريع من الساء(١)

[ ٢٤٣ ]

ـــ وسوف ينقضي هم القلب ونعيمه سريعا

لأن الزمان يحصى أنفاسنا دا ممارى

ـ وقد يجمع شخص كنزا ،نهذا القبيل ، ثم يأتى شخص آخر ويأكله(٢)

ب وأنت تتخلص من الروج والجسد في لحظة واحدة

وحسبك أن تكون عظماكبير النفس

ورجع كل من الملكين ، وذهبا إلى فارس ، وجاء السلطان إلى باب همدان وترل في القصر القديم في (كوشك كهن) وكانت هذه الحرب في سنة ٤٥ه(،). ثم ذهب السلطان في شتاء تلك السنة إلى ساوه ، وتوجه من ساوه إلى آذر بيجان ثم رجع إلى همذان في نهاية الصيف ، وتوجه بعد ذلك إلى بغداد ، في آخر خريف سنة ثلاث وأربعين وخميائة . في شهر شعبان . وكان خاصبك يقنع السلطان بألا يرى عمه ، لأنهم كانوا يروون أن السلطان الأعظم سنجر كان قادماً لقتل خاصبك ، ومعاتبة السلطان مسعود على إعلاء شأن خاصبك ، و إسناد أمن العراق وأران (م) إليه ، وكان خاصبك يشعر بذلك ، ولكن الرأى استقر في النهاية على أن يذهب السلطان مسعود ومعه أمراء الجيش إلى لقاء عمه ، وأن يقيم خاصبك والأمراء الآخرون في أسد آباذ ، ومعهم العتاد والجيش حتى يعود السلطان .

مثل: « من غَرَسَ شَجْرَةَ الحُلْمُ اجتنى ثَمَرةَ السِلْمُ (٢٠ ».

<sup>(</sup>۱) د شه د س ۲۲۱ م ۱۵ - ۱۲ .

<sup>(</sup>۲) د شده ص ۱۰۱۵ ، س ۲۳ .

<sup>(</sup>۳. د شه ۱۰ س ۲۰۳۳ ، س ۲۲ ،

<sup>(</sup>٤) د زن ، و د ۱۱ ، سنة ۲ ؛ ه .

<sup>(</sup>ه) د زن ، س ۲۲۶ یا د ج ۱۱ ، س ۸۸ و ۹۰ ،

<sup>(</sup>٦) د نق د ررقه ۹ ب .

وذهب السلطان مسمود على هذا الأساس ، وأرسل الأتابك خاصبك هدايا عظيمة للسلطان الأعظم سنجر ، وقدم له خدمات جليلة حتى رضى عنه (١) . مثل : « جود الرجل يحببه إلى أضداده ، و بخله يبغضه إلى أولاده (٢) » .

#### [ بيتان فارسيان في الأصل ، ترجمتهما : ]

- \_ إن كل من يمديده بالعطاء ، يجعل عدوه يجلس أمامه كالصديق
- ـــ والبخل يجعل الابن عدوا ، فالبخيل ذليل . . . وفي عداد الاخساء

وقد أقام السلطان مسمود ثمانية عشر يوما على باب الرى فى حضرة عمه ، فحظى بالتدليل والتشريف ، وقوى به أمراء خراسان ، كما حظى رفاقه بمثل هذا التشريف .

مثل: « المؤاساةُ أفضلُ الأعمالِ ، والمدارةُ أجملُ الخصالِ (٢٢ » . [ مُن ٢٤]

#### [ بيت فارسى فى الأصل، ترجمته : ]

\_ أفضل الاعمال المؤاساة ، وأجمل الخصال المداراة

ورجع مسعود من الرى فى منتصف رمضان ، ثم توجه إلى بغداد ، وعاد السلطان الأعظم «سنجر» إلى خراسان ، وفى صغر سنة أربع وأر بعين وخسمائة ، توجه مسعود من بغداد إلى باب همذان ، وذهب فى شهر رجب من هذا العام إلى ساوه ، ثم توجه فى آخر شوال إلى آذر بيجان ، وأقام شهرين فى ناحية « دول » على بعد مرحلة من تبريز . وكان الملك محمد بن مجمود فى « أرمى (١٠) » ، وكانت بنت

<sup>(</sup>۱) د ژن ، س ۲۲۱ .

<sup>(</sup>۲) د فق ۲ ووقة ۹ س .

<sup>(</sup>۴) ، فق د ورقة ۹ ب .

 <sup>(</sup>١) المراجع : بالضم ثم السكوت وكسر الميم هكذا ضبطت السكامة في معجم البلدان ،
 وهي أورمية وهذا الفظ الأعاجم .

السلطان «گهر خانون » فی عصمته ، وکانت بینهما وحشة ، فأرسل السلطان « الرشید جامه دار » و « موفق گرد بازو » لیحضرا «گهر خاتون » فجاء الملك محد \_ أبضاً \_ إلى بلاط السلطان .

مثل: « أحسن الآداب ما كفك عن الحارم ، وحثك على المكارم (١) »

#### [ بيتان فارسيان في الأصل ، ترجمتهما : ]

- \_ الادب خير من المال والاصدقاء، والطبع الحسن أفضل من جميع الفرناء
  - ــ. فكل من يجعل كلامه لطيفا ، يصير قلب الصخر الصلد عليه عطوفا ...!!

ثم جاء السلطان فى فصل الصيف ، فى شهر صفر سنة خمس وأربعين وخمسائة ، إلى باب همذان ، وتوجه بعد ذلك فى فصل الشتاء فى رجب من نفس العام (٢٠) إلى ساوه .

#### [ بيتان فارسيان في الأصل(٢) ، ترجمتهما : ]

حينا يل الملك العرش يجب أن يكون منذ البداية سلم الجسم آمنا من الاعداء

وأن يكون عاقلا يتعفف عن اغتصاب الأموال طمعا ،

حتى لايزيد ذلك في آلامه وحرصه وأحقاده

وفى آخر شوال من هذه السنة ذهب إلى آذربيجان مرة أخرى ، وحاصر مراغه ، وفتحها فى يومين ، وخرب سور المدينة ، وكانت بين خاصبك بلنكارى، والأتابك «ارسلان ابه» وحشة ، فتوسط الأمر ، بينهما ، وأزالوا الوحشة ، [سه ٢٠] وقابل كل منهما الآخر على باب قلعة «روثين» (١٠) ، ثم رجع السلطان ، ووصل

<sup>(</sup>١) د فق ، ورقة ١٩.

<sup>(</sup>۲) د زن ، س ۲۲٦ .

<sup>(</sup>۲) حشه، س ۱۲۱۹ ، س ۱۷ – ۱۸ .

<sup>(</sup>٤) اسمها بالفارسية • روئين دز ، تال • أأ ، هي قلمة قرب مرأغة وهي من قلاع آذربيجان ، من أحين القلاع وأمتمها ، لا يوجد مثلها ( • ١١ ، ج ١ ، ص ٣٢٧ ) •

إلى همذان ، ثم توجه إلى بغداد فى فصل الخريف ، من سنة ست وأر بعين وخسمائة ، وهناك تمتع برياضة الصيد ، وأبدى نشاطاً كثيراً ، وكان ملكشاه فى ركابه ، فخصه بالتشريفات الكبيرة ، وأعطى الأمراء هبات جزيلة (١).

مثل: « عادة الكرام الجود ، وعادة اللئام الجحود<sup>(٢)</sup> ».

#### [ بيت فارسى فى الاصل ، ترجمته : ]

كل من ليس عنده شيء من الجود والحياء
 قإن موته أولى من عنة، بين الأحياء ... ١١

وجاء في أوان الربيع إلى همذان ، ونزل بالقصر الصغير ، وكانت الدنيا قد أسلمت إليه العنان ، فأطاعه أمراء الأطراف ، وانقادوا إليه ، وقهر الخصوم وصار الجيش مجهزاً بالعدة والعتاد ، وأصبحت الرعية في رفاهية وهناء .

#### [أبيات فارسية في الإصل، ترجمتها: ]

\_ إذا خفق قلب الملك بالحب، فإن الفلك يجعل كل الامور من حوله سعيدة

وما أسعد الملك العادل المطبع لله ، الذي تسعد بفضله قلوب رعيته

ومن الواجب أن يكون الملك عنل راجح ، حتى يحنو على الشيخ والشاب<sup>(١)</sup>

وفى جمادى الآخرة سنة ست وأربعين وخمسائة (١) ، ظهرت على الملك علة يسيرة ، وكان « أبو البركات الطبيب (٥) » قد وصل من بغداد ؛ فاشتغل

<sup>(</sup>۱) دزن، س ۲۲۶، ۲۲۷.

<sup>(</sup>۲) د فق ، ورقة ۹ ب

<sup>(</sup>٣) ، شه ، ص ه ١٤٥ ي س ١١ ، ٢٥ -

<sup>(</sup>٤) ورد ق ۱۱۰ و د زن ، و د جت ، و د تک ، أن هذا المرس کان فیسنة ۴۷

<sup>(•)</sup> هو أوحد زمانه أبوالبركات هبة الله بن على بن ملسكا البلدى الطبيب ( أرجع في شرح

ماله إلى عبون الأنباء و طبقات الأطباء لابن أبي أصيبه، - ج 1 ، ص ۲۷۸ إلى ۲۸۰ - و الله ۲۸۰ - و الله ۲۸۰ الله ۲۸۰ و ارجم أيضاً إلى تاريخ الحكماء لابن القلطي طبع ليترج ص ۴۲۳ - ۳۲۳ ) .

<sup>(</sup>٢٢) راحة الصدور

هو والأطباء الآخرون ـ الذين كانوا في البلاط ـ بمعالجته ، ولكن المرض اشتد أسبوعاً ، ثم انتقل السلطان إلى رحمة الله ، في ليلة غرة رجب ، في القصر الجديد الذي كان قد بناه في وسط الميدان ، ونقلوه في نفس الليلة إلى همذان ، حيث دفنوه في مدرسة سر برزه (١) .

وقد قال سيد أشرف المرثية التالية ، وأنشدها في حضور أمراء الدولة :

[ مرثية (٢) ؛ ترجيع فارسى فى الأصل ، ترجمته : ] [س ٢ ؛ ٢] ( البند الأول ) :

- لقد مات ملك العالم . . . ونحن صامتون هكذا
   فأين آلاف الاصوات للبكاء والذحيب عليه ... ١١
- فيا أيتها المسكوكات ... افد بتيت بغير عيار ، فلم يعد لك فائدة ويا أيتها الخطب ... لفد سقط عنوانك ، فلمن توجهين ١٤.
  - ــ ویاسیف ... أقطر دما جزنا علی فراق قبضة مسعود لك ویا طبول ... زمجری اضطرابا علی ذهاب رایة أبی الفتح
- ويا أيتها السلطنة المشرقة كالصبح شتى الثياب حزنا عليه
   ويا أيتها المملكة المظلمة من بعده ... قصى الشعر حتى الآذن ألما على فراقه
  - \_ ويا سهم السهاء ... مزق عنان الأفلاك
  - ومزق درع الملك فلا يصلح لأحد من بعده ... 11
  - ــ وياتاجا ... ازدرد التراب مادام عقد الملك قد انفرط وياعرش السلطنة ... اشرب السم ما دام الملك قد مات ...!!

<sup>(</sup>١) • زن ، دفئ بهمذان في مدرسة بناها جال الدين إنبال الحدم الجاندار ، وبعلم من مجت ، أن سربرزه ، كان اسم المحلة التي كانت فيها هذه المدرسة .

<sup>(</sup>٢) ديواًن سيد أشرف (حسن الغزنوي) نسخة المتحف البريطاني ، ورقة ١٢٨ (٥٠. 4514)

ـــ ويامظلة الملك ... إن لونك الابيض قد تحول إلى سواد فاصطبغي الآن باللون الازرق حزنا عليه حتى تصيرى كلون سيفه \_\_ لقد مات الملك مسعود الذي تشبه سيرته سيرة الملائكة ومضى كالملاك من فوق الافلاك ... ١١

#### (البندالثاني):

\_ ياءلميكى . لعلك قد ذهبت للنتال فى الميدان أو غدوت التمتع فى البستان ...؟!

\_ أو تركت ملك العراق بعد تنظيمه وذهبت لإقرار الحالة في ملك خراسان

لقد بسط ملوك العالم أيديهم بالظلم ،
 فلعلك قد ذهبت لتأديبهم وزجرهم ...!!

وكان ينبغى الله كريم مثلك أن يجود بكنوز الأرض
 فلعلك آثرت أن تذهب تحت التراب من أجل هذا الفرض ...!!

ــ أيها الرجل القوى الحر المحافظ على التقاليد القديمة ، يخيل إلى أنك ذهبت إلى الغابة الصيد الاسود ...!!

ــ أو لعلك أسرعت إلى المراعى ، [س ٢٤٧] لتتمتع بلعب الكرة وأخذها بمضر بك المديد المذخى ١١٠١١

لا . لا . لقد ناداك رسول الله محمد ... أيها السلطان
 فأسرعت في الحال إلى جنة الرضوان ...!!

لقد مات الملك وسعود الذي تشبه سيرته سيرة الملائكة
 و و ضي كالملاك من فوق الأفلاك ...!!

#### (البندالثاك):

يا من كنت اللوك مثل رسول ،
 ورعيت الاتباع مثل أخ مشفق ...!!

إن كل عين تبكى بسبب وفاتك، فتجرى دموعها كالينابيح،
 وكل قلب يحترق بسبب فراقك فكأنه المجمرة ...!!
 ولقد غاصت قدم الدنيا في الوحل حسرة عليك،

وهال الفلك في مأتمك التراب فوق رأسه ... !!

ــ فبالاس كنت تنشر السرور فى كل مكان،

ومأتمك اليوم يشمل جميع الافطار والبلدان ... !!

\_\_ وأى عجب فى أن يستخرجوا الجواهر من التراب ما دام الفلك قد وضع جوهراً مثلك فى التراب ... اا

فوا أسفا لفد هزم الدهر جيش عمرك،

ياً من حطمت دائمًا الجيوش بحملة واحدة ... !!

\_ وأى عجب فى أن يصير الآب ( الفلك ) بتيما بعد موت ابنه فلقد فارق ملـكا يشبه فى عظمته عظمة السلطان سنجر

لفد مات الملك مسعود الذي تنبه سيرته سيرة الملائكة ومضى كالملاك من فوق الافلاك ... !!

(البند الرابع):

\_ يا شمس السماء ... لقد ذهبت وتركت قرا ويا ملـكا ... لقد مضيت وتركت مُسلـنكا

وياهن جعلت سموم الحياة شهدا
 لقد تركت في الحقيقة نبتا مباركا ( ملكا ) في هذه الحياة .

\_ يا من ذهبت ، وكنت كيوسف على عرش المملكة وتركت مثله بذور السعادة في البشر ... !!

لقد ذهبت ... وتركت الحظ الحسن للملك ملكشاه ، والحق أنك تركت له سنة حميدة وطريقا معبدا ... !!

لقد تركت له ملكا مشرقا على الزمان ،
 وخلفت له جيشا أكثر من النجوم عددا ... !!

... وتركت فى الوقت نفسه رجلا مثل ركن الدولة والدين خاصبك لـكى يقوم برعاية الجيش والملك ... !!

[من ۲۵۸]

- . ولكى تثبت أنه لم يكن هناك ملك مثلك تركت فى الامة رسولا شاهدا عليك من بعدك
- لقد مات الملك مسعود الذي تشبه سيرته سيرة الملائكة
   ومضى مثل الملاك من فوق الأفلاك ...!!
  - ( البند الحامس ) :
  - فاعتبر أن ملك العالم إذن هو ملكشاه بن محمود
     واعلم أن صاحب الحظ الحسن هو ملكشاه بن محمود
    - نقدكان الملوك والسلاطين جميعا كالمنجم،
       وأما الياقوت فهو ملكشاه بن محمود ...!!
  - فهو السلطان غياث الدنيا والدين ذو النفس الطاهرة ،
     فاعلم أن مطمئن الارواح هو ، لمكشاه بن محمود ...!!

#### \* \* \*

والحقيقة أن ملك العالم ، وصاحب الحظ الحسن ، ومطمئن الأرواح هو غياث الدين كيخسرو بن قلج ارسلان الذى هو مسند أهل العالم وملاذهم ، وفيه راحة الناس ، ورفاهية الرعية ، فقد صارت الدنيا كالجنان بفضل عظمته ، وحظه وتاجه وعرشه ، لأنه بسط جناح العدل والإحسان على العالم والناس ، ووصل إليه أمر حكم العالم عن طريق الميراث والاكتساب ، ودخلت أقاليم العالم في كنف حايته ورعايته ، واستقر ضعفاء الدولة والملة تحت ظلال عدله وكنف رأفته ، فليدم العالم عامراً ما دامت دولته ، ولتظل هذه الدولة — حتى يوم القيامة — راعية على سائر الدول ، ونموذجاً لها .

<sup>(</sup>١) • ن د > تذكر بيئين آخرين معناها :

واعتبر ملكثاه بن عجود أعر من اليقين ، وأعلىمن كل خيال .

واعتبره خالدا في ملك العز والدولة والجاء إلى الأبد .

## [ قطعة في الدعاء له ، أبياتفارسية في الاصل ، ترجمتها : ]

- أسأل الله ألا تصل يد الزيال إلى ملكك أبدا ،
   وأن تبعد عين السوء عنك وعن دواتك ... !!
  - إنك إنسان عين العقل، وواسطة عقد الملوك
     الملك غياث الدين عديم النظير، محمود الخصال
- إن الأقاليم السبعة تحت جناحي طائر سعادتك ،
   والارض تحت جناحي طائر إنصافك .
- ـ ولقد يمكن أن توصف بسائر الصفات المحمودة ، ما عدا أنك واحد وقديم ولقد يمكن أن يقال إنك تملك كل شيء ماعدا العيب والمثيل
  - فقبل أن يستلم آدم منشور الخلافة

كنت في ذلك الوقت ملكا ، بينها كان آدم صلصالا من طين ... !!

- -- وحينها استقر عطارد في ديوان السهاء في اليوم الأول كتب منشورا بتوليتك حكم العمالم
  - أسأل الله ما دام القمر يتكشف في صفحة الساء، وما دام الليل يرخى سدوله على الانحاء،
    - أن يجعل عنان الفلك دائما في قبضة حكمك
       ويجعل بجال الآمال على أعتاب جودك
  - وأن يجعل كرة الارض في منقار طائر إنصافك ،
     وأن يجعل روح الاعداء في مخلب أسد إقبالك ...!!

## السلطان مغيث الدنيا والدبن

# ملكشاه بن محمود (۱) يمين أمير المؤمنين

كان السلطان ملكشاه مولماً بالشراب والصيد ، وكانت في وجهه آثار الجدرى ، وكان لونه يميل إلى الإصفرار ، وكان مستدير اللحية ، وكان قوى الساعد معتدل القامة .

وكان توقيعه « استعنتُ بالله » ووزيره شمس الدين أبا النجيب ، وحاجبه خاصبك .

وكانت مدة عره اثنتين وثلاثين سنة وشهرين ، ومدة ملكه أربعة أشهر بعد السلطان مسعود ، وتولى الملك في بعض الأوقات مدة سنة عشر بوماً (٢) في إصفهان . وكان ملكشاه ملكا ذا قوة وشوكة ، قوى الساعد عاهراً في [س٠٠٠] الرمى ، سخياً حسن الطبع محباً للمزاح ، يرعى الضعفاء .

كاكان محباً للعشرة ، ومباشرة النساء ، وكان زينة للتاج والعرش ، موزون الحركات ، ممدوح الخصال .

[ أبيات فارسية في الأصل(٢)، ترجمتها : ]

ـ له موكب الإسكندر ، وخيل دارا ، فهو تذكار للإسكندر ودارا

<sup>(</sup>١) زيد في أعلى هذه السكامة عبارة ( بن عجد )

<sup>(</sup>٧) يمني ني سنة ٥٥٠ ه ( دزن، س ٢٩٥ ).

<sup>[</sup> المراجم : يرد ذكر ذلك فيما بعدق سمية ٣٦٧ ]

<sup>(</sup>۳) من مثنوی خسرو وشبرین لظامی الگنچوی فی فصل ۰ حکایات کردن شاور از حال خسرو نزد شبرین ، ( خسهٔ تظامی ، طبع طهران س ۷۰ — ۷۱ ) .

- لقد عدته السهاء أحسنه شمسا لها ، و يق نسلا من جمشيد في الأرض .
- وهو أنيق شجاع نشيط ، وهو في الحبكالغزال ، وفي الحقد كالأسد الهصور
- ــ وهو وردة نضيرة لاتمها ريح الخريف، وهو ربيع ناضر على غمن الشباب
  - . وهو لايزال شابا يانعا قابلا للنمو ، ذا وجه أبيض يعلو قامة فارعة
  - فلم تنبت لحيته حتى الآن ، وما زال شاربه محتفيا ، لم يطل برأسه بعد
    - وإن نسمة واحدة منه لتفتح مائة باب من أبواب جنة عدن ،
       وإن القمر ليتوارى خجلا من جماله ...!!
      - والدنيا تضيق بموكبه، وعلمه يعلو السموات السبع ...!!
    - وهر حينها يمنح، يكون طول قافلة الجال المحملة بهباته فرسخا ...!!
       فإذا أراد أن بحارب، فويل للجبال من هجاته ...!!
      - وهو في وقت المبارزة ، يجعل الخطباء يتحدثون عن سيوفه الغازية
        - ــ لأن خنجره ينفذ من الفولاذ ، ويثقب الدرع المتين ...!!
- وقد ثقلت على الارض وطأة أقدامه ، وجعلت هجاته الفلك يبطى. في سيره
  - وهو يقهر الفلك إذا بارزه في الميدان ، وبجعله بدور إلى أعلا وأسفل
    - وجماله ، وهو زينة البحافل ، له مزيد من الفضل والحسن
    - وإقباله محبب للقلوب ، ويسعد القلب إذا ظفر بإقباله ...!!

وكانت بداية ملكه فى رجب من سنة سبع وأربعين وخمسائة ، بعد وفاة عمه مسعود ، وكان عزله فى شوال من هذا العام أيضاً ، وكان سبب عزله أنهاشتغل باللهو والشراب مع بضعة أشخاص من الأسافل والجهولين .

مثل: « أى ملك مال إلى كثرة الشُخْفِ والهزل، نُسِبَ إلى قَالَةِ العلم والسَّفْلِ (٢٠) ».

<sup>(</sup>۱) د زن ، س ۲۲۸ ،

٠ (٢) ﴿ فَقَ ، ورقهٔ ٢١ بِ وروى الْجِزِّءِ الْأَخْيَرِ ﴿ نَسِ إِلَى قُلَّةِ اللَّهِ وَالْمُقَلِّ ، •

[ بيتان فارسيان في الاصل ، ترجمتهما : ] ﴿ إِنَّ ٢٥١ |

\_ إياك أن تحوم حول حمى الهزل ، لأنك إذا فعلت ذلكستصبح سخرية العالم

ـ وسوف يتندر الناس في العالم ، بما يصدر عنك من أعمال

وكان يعاشر امرأة اسمها جمال ،كانت تسيطر عليه (١) .

مثل: «أَيُّ ملكِ نَفَذَ فَى أَيه حكمُ النساء، نَفَذَ فَى ملكِيه حكمُ الأعداء (٢٠) »

[ بيت فارسى فى الاصل ، ترجمته : ]

وكان مغرما بالتنعم ، مفرطاً فى التزين ، فقضى العمر فى اللهو والطرب ، وكان مغروراً بالملك ، لأن دولته كانت بعيدة عن المنافسين .

وقد قال سيد أشرف هذه القصيدة فى مدحه ، وتهنئته بالملك وأنشدها أمامه فى يوم الاستقبال .

[قصيدة (٢) ؛ ترجيع فارسى في الأصل ، ترجمته : ]

( البند الأول ) :

يتنفس صبح الملك من مشرق الإقبال ،
 فترفع شمسه نور أعلامها فوق الفلك الاخضر .

ريتقاضى الفلك فى كل نفس هبات عديدة ...!!
 رتبدى الدولة فى كل لحظة بشارات جديدة ...!!

وتفیض الساء علی وجه الارض جمال الجنة
 ویجری المشتری فی صحن العالم نهر السکوئر ...!!

<sup>(</sup>۱) وهي التي سمته فات سموما ( ۱ ا ، ج ۱ ۱ س ۱۷۳ — ۱۸۴ ، و د زن ،س ۲۹ ).

<sup>(</sup>۲) د فق ، ورقة ۲۱ ب .

<sup>(</sup>٣) الديوان ، نسخة المتحف البريطاني ، ورقة ١٢٩ ب

<sup>[</sup> المراجع : يقصد بالترجيع قصيدة بنظمها الثناعر على نظام خاص ، اهم مافيه أن تكون من جملة بنود ، يرجع في نهاية كل منها بيت بعينه ] .

- وينثر صانع الافلاك اللؤلؤ على مظلة الكون في أثناء اللمل ويصنع أثناء النهار من القمر والزهرة ذهبا وحليا لها
  - ــ ويصنع صائغ القدرة من فضة القمر وذهب الشمس عرشا وتاجا للسلطان ملكشاه
    - ويخيل إليك أن يد الطبيعة الصناع

تصوغ من فرط نشاطها ريشا ذهبيا في ذيل الطاووس

 فيا أيتها الدنياكونى آمنة من الفتنة مائة عام أخرى لان شخمية ملكشاه تفوح منها رائحة سنجر

ــ والمنة لله أن أخذت الدنيا عظمة ملكشاه وعم اسم دولته وصيتها جميع الأرجاء ... !!

(البندالثاني):

- \_ فتأمل وجه الدولة الجمل ... فقد ظهر فجأة من وراء النقاب وأبصر ماء الحياة ... فقد ظهر مرة واحدة من خلال السراب
  - فلما احترقت الاكباد حزنا على وفاة السلطان مسعود ظهر للملك دم جديد نقي ... هو ملكشاه
  - وأن كان ورد بستان الملك قد توارى تحت التراب فالمنة لله ، لقد ظهر ماء هذا الورد مرة أخرى من جديد ...!!
  - وإذا كان المصطفى قد هاجر ، فإن المرتضى قد أخذ مكانه وإذا كان المشترى قد اختفى ، فقد ظهرت الشمس مكانه ... !!
    - وإذا كان السحاب قد حجب نور الشمس فلا تقاط، فأمطار الرحمة قد هطلت في النهاية من هذا السحاب ... !! لقد التهمت العالم نار الفتنة ... فتأمل السعادة وكيف يظهر الأمن والطمأنينة من هذه الفتنة الهوجاء ...

لقدكانت الدولة تحلم بمثل هذا النهار المشرق في ليلة الغم وقد أقبل النهار ووضح تفسير الحلم ... !!

[ 404 00 ]

فالمنة لله أن أخنت الدنيا عظمة ملكشاه
 وعم اسم دولته وصيتها جميع الارجاء ...!!
 ( البند الثالث ) :

والحد لله أن استولى الملك الاعظم على العالم
 فأطاعه الجن والإنس واستولى على ملك جمئيد
 والمنة لله أن سيفه كسيف الصبح إذا تنفس
 يستولى على العالم جميعه سريعا دون أدنى تفكير

ــ والحمد لله أنه مثل الشمس ملكة الكواكب السيارة [س ٢٥٣] ولو أنها تشرق من المشرق إلا أنها تستولى على المغرب أيضا

فبطشه فی المعارك يحكی قوة موسی بن عمران
 ولطفه فی الحفل یشبه نفس عیسی بن مریم

لقد تجاوز عفوه عن الجرم فاختنى الجرم ،
 و بطش عدله بالظلم فضربه بشدة ...۱۱

فالمنة لله أن أخذت الدنيا عظمة ماكشاه
 وعم اسم دولته وصيتها جميع الارجاء ...!!

#### (البند الرابع):

- أيها الملك دعوت الله أن تسيطر على الفلك ... وقد سيطرت ؛
   وأن تكون ملك العالم جميعه ... وقد صرت ... ا
- \_ وأن تدق في الافطار طبولا كطبول الاسكندر وقد دَّقت ؛ وأن تكون لك في المظالم روح أنوشروان وهكذا صرت ...!!
- وأن تقطف وردة الدولة من جنة الدنيا \_ يامليكي \_وقد قطفت :
   وأن تعفو عند المقدرة وقد فعلت ١١٠٠٠
  - وأن يحكم طالهك الميمون حكما مباركا
     لتكون ظل الله في الأزض ... وقد صرت ...!!

- ولقد قال سيدى برهان الدين (١) على باب بغداد ستكون سلطاناً بعد خسة أشهر ... وقد صرت ... ١١
  - وحينها ذكر الحظ جدك ملكشاه ، قال :

أيها الملك ... ستكون أعظم منه مائة مرة ... وقد صرت ... !!

\_ فالمنة لله أن أخذت الدنيا عظمة المكتاه

وعم اسم دولته وصيتها جميع الارجاء

#### (البند الخامس):

- ــ أيها الملك . . لقد دعوت الله أن يكون الملك المبارك ميموناً عليك وقد صار وأن يكون عهدك المزين للعالم مباركا ، وقد صار ... !!
  - ـ وأن يكون جيشك أكثر عدداً من الذرات والنجوم،

ما دام في الأرض والماه ذرات ونجوم ، وقد صار ... !!

- وأن يكون وجهك الوضاء مثل وجه الشمس علوءا بالنور ، وقد صار :
   وأن يكون بياض سيفك مثل سيف الصبح مشربا بحمرة ؛ وقد صار ... !!
  - وأن تكون رايتك الفاتحة للعالم حليفة للنصر ... وقد صارت وأن يكون الفلك جميعه مقرأ للملك الرفيع ... وقد صار ...!!
    - وأن يكون ماء الحياة فى فم حاسدك، إذا وجده
       سمأ زعافاً مملوماً بالدم . وقد صار ... !!
    - وأن يكون كل ما وسعته السموات السبع من سعادة
       حليفاً اطالع سعدك ، وقد صار ...!!
  - إنك تهب الدر غير منظوم ، فليكن الدر المنظوم ملكا لك
     وليكن الذهب جميعه مثل الدر المنظوم ملكا لك ، وقد صار ... !!
    - \_ فالمنة لله أن أخذت الدنيا عظمة ملكشاه:

وعم اسم دولته وصيتها جميع الأزجاء ... !!

英雄姓

<sup>(</sup>١) ليس معرونا الشخص القصود بهذا الاسم .

وكان الملطان ملكشاه يسند إلى الأمراء أقل الأعباء ، وكان خاصبك سيء الظن فيه ، فكان يتجنبه ، فقد ترامى إلى سمعه أن ملكشاه يريد أن يدعوه إلى خلوة ثم يقبض (١) عليه ، فكان خاصبك لا يراه إلا حذرا متأهبا .

مثل: «أى ملك اشتغل بطيب اللذات والملاهي ، غَفَلَ عن مكائد الأضداد والأعادى (٢٠ » .

#### [ بيت فارسى فى الاصل ، ترجمته : ]

ــ إذا اشتغل الملك باللهو والطرب، نال عنوه منه كل ما طلب ...!

وقد تغدى خاصبك بملكشاه قبل أن يتعشى هو به ، واتفق مع حسن الجاندار على دعوة ملكشاه ضيفاً فى قصره لمدة ثلاثة أيام ، ثم قبضا عليه وحبساه فى ذلك المنزل ، هو والمرأة التى يحبها ، و بضعة من خدمه ، ثم أرسلا [ ص٠٥٦] شخصاً إلى أخيه السلطان محمد ، وطلبا منه الحضور من خوزستان ، والجلوس على العرش فى قصر همذان (٢٠) .

مثل: «أى ملكضيَّع الحزمَ في أمره ، مكَّنَ عدوَّه من ملكه و بحرِه (١٠) »

[ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

\_ كل من أهمل الحزم في أمره ، مكن الأعداء من ملكه ...!!

وأخرج السلطان محمد ـــ ملكشاه من المدينة ، وحبسه فى قصر منفرد ، فأقام فيه خمسة عشر يوماً ، ثم هبط ذات ليلة من القصر بواسطة دلوكان قد أعدد ،

<sup>(</sup>۱) دزن، س ۲۲۸.

<sup>(</sup>۱) ، فق ، ورقة ۲۱ ب .

<sup>(</sup>۳) کان ذلك فی صفر من عام ٤٨ ه ه ( د ۲۱ ، ج ۱۱ ص ۱۰۹ ، و د زن . س ۲۲۸ — ۲۲۹ ) .

<sup>(</sup>٤) • فق ، ورقة ٢١ ب .

وركب حصاناً كان ينتظره وهرب إلى خوزستان (١) .

[ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته : [

- سر فى الليل فإنك تستطيع أن تفعل فيه العجب، وتهىء فيه أسباب اللهو والطرب ...!!

حكمة: « لتكن مشاور اتك بالليل ، فإنه أجمع للفكر وأعون للذكر (٢٠) ، ثم شاور فى أمرك من تنق منه (٢٠) بعقل صحيح وود صريح ، فالعاقل لا ينصح ما لم يَصْفُ ودُّه ، والودود لا يصيب ما لم يَصِيح عقلُه (١٠) » .

[أبيات فارسية في الأصل، ترجمتها ٥٠٠ : ]

- اسمع من قول الناصح بفضل الله ، بضع كلمات كل صباح
  - ف اليوم الذي تكون فيه في أحسن أحوالك

أحرق البخور أمام أعين الاعداء ...!!

وفى الليلة التي تـكون فيها مـروراً ، ارفع يدك بفيض ،ن الدعام...!!

و بقى ملكشاه فى أثناء مده حكم أخيه يقيم فى خوزستان ، لأنه [س٢٠٦] لم يكن قادراً على مقاومته ، وكانت أخته « گوهر نسب » تميل إليه كثيراً ، فكانت تتوجه من إصفهان إلى خوزستان لزيارته ، وتحمل إليه أحمالا من الذهب حتى يتقوى و يتمكن من محار بة أخيه ، فعلم السلطان محمد بذلك ، فأرسل الأتابك إياز على رأس جيش فنهب هذه الأموال والودائم .

وقد استطاع مُلْكشاه بعد وفاة أخيه محمد ، وجاوس سليان على العرش

<sup>(</sup>۱) د زن ، س ۲۲۹ .

<sup>(</sup>۲) في و فق ۽ علي الذَّكر .

<sup>(</sup>۳) نی دنتی به،

<sup>(</sup>٤) خنق ، ورزة ٢١ ب .

 <sup>(</sup>٥) مثنوی د لیسنی ویجنون ، لنظای الگنجوی فی حتم انکتاب ، طبع طهران
 می ۲۷۷ — ۲۷۸ .

- في همذان - أن يستولى هو على إصفهان ويدق الطبول الخس ، وأراد أن يناوئه (١) ، ولكنه انتقل إلى رحمة الله ، بعد أن حكم خسة عشر يوماً فقط.

#### [ أبيات فارسية في الأصل ، ترجمتها : ]

- إن الفلك الدوار يحدث كل هذه الأعمال
   لانه ـ دائما ـ علوم بالحقد على الإنسان(٢)
- فيأخذ الأمر منك ويعطيه إلى شخص آخر ،
   فكل ما في الدنيا عرضة للزوال والتنقل ... !!
- وهكذا يكون عمل الدهر الدوار ، فاحترس فإنه يدير لك أشياء كثيرة
- وأنفق كل ماعندك ولا تبق شيئاً للغد ، فقد يتغير الغد إلى حال أخرى(٢)
  - ۔ ولا تحاول ۔ بقدر ما تستطیع ۔ أن تبحث عن سر هذا العالم فوردہ سم خالص ...فلا تشمه حتی لاتشطرب ... !!
    - ولا تكن جريثاً مع الدهر ، فإن سمه أقوى من كل ترياق<sup>(1)</sup>
  - وهكذا يكون رسم الذنيا الغدارة ، فلا ينبغى أن تتوقع منها الوفاء(°) .
  - قانها حينها تدق طبول الرحيل ، تدك في التراب رأس الاسد والفيل (٦)

وقد جمل الله تعالى السلطان القاهر عظيم الدهر ، وأعظم السلاطين ، غياث الدنيا والدين ، أبا الفتح كيخسرو بن قلج ارسلان خلد الله ملكه ، وأدام عليه الملك والعمر ، وارثاً لملك ملكشاه ومحمد ، أسأل الله أن يديم سعادته إلى يوم القيامة ، وأن يرفع راية سلطنته ، وينشر اسمه المبارك ومظلته الميمونة

<sup>(</sup>۱) كان ذلك فى ربيع الأول سنة ه ٥٥ ه ( د زن ، س ٢٩٥ ، و د ١١، ج ١١ س ١٧٣ — ١٧٤ ).

ر (۲) د شه ه س ۲۰۵۹ ه س ۲ .

<sup>(</sup>۴) د شه ، س ۲۰۹۰ ، س ۷ — ۹

<sup>(</sup>٤) د شه ۲ س ۲۰٤۲ ۽ س ۲۰

<sup>(</sup>۵) د شه ۲ س ۲۰۲۹ ، س ۲ .

<sup>(</sup>٦) ، شه ، ص ۲۰۱٤ ، س ۲۰ ،

على جميع أرجاء الربع المسكون، ليأم بالعدل والإنصاف، ويزين العالم بالصلاح والدين، لأن الملك الذي يقوم بناؤه على أساس من العدل والإنصاف، وتتزين جوانبه بنصرة دين الحق والقيام بمصالح الخلق، لا عجب إذا لم تؤثر فيه [س ٢٥٧] تقلبات الفلك الدوار، ولا مرور الأعوام والدهور، وإذا لم تنقص يد الحوادث شيئا من سعادته وروعته. وقد ترك الملوك الغابر ون السمعة الطيبة تذكاراً من بعدهم وكانوا يرعون العلماء والحكاء والشعراء، فبقى ذكرهم الجليل على صفحات الدهر خالداً، و بقيت مثوبتهم مدخرة.

والآن وقد أصبح عنان الظفر ، وزمام العمران والملك ، في يد سيد العالم السلطان الأعظم أبي الفتح كيخسرو بن قلج ارسلان — أعلى الله رايته ورويته ، ونصر جنده وألويته — صار الفلك مشايعاً لرأيه ، والزمان متابعاً لرايته ، وأصبحت فضائل ذاته منقطعة النظير ، تحمل أسباب ترجيح أسرته على جميع أسر سلاطين العصر ، وملوك الدهم في الماضي والحاضر . ولسوف يبقي صيت عصره لليمون الذي هو سوق للفضل والبراءة عمداً على الزمان ، ومخلداً إلى أبد الآبدين ، لأنه يزيد كل يوم في نشر الإحسان ، وإكرام أهل الفضل والعلماء .

وقد جمانى صيت هذا الملك — الذى يرعى الفضل — عبداً ملازماً لركابه بضع سنوات ، كنت فى خلالها أدعو له ، وأشتغل بتأليف هذا الكتاب ، كا شغلت عاماً بكتابته ، فلما وصلت إلى سدته الميمونة ، وحضرته المباركة — التى 'يقبّل القيصر وأفلاطون أعتابها — صار علم اليقين عندى عين اليقين، وصار اعتقادى فى عظمته ورعايته للناس مضاعفاً آلاف المرات . أسأل الله أن يجعل نهاية همة الملوك بداية لدولة هذا الملك وسعادته ، وأن يجعل جميع أنواع التوفيق من ثمرات ملكه وساطنته ، وأن يبقى هذه الدولة إلى يوم القيامة .

#### وقد قلت هذه القصيدة تشريفاً للملك:

#### [قصيدة فارسية في الأصل، ترجمتها: ]

ـ يامن يستمد القمر منك النور ، إن فك كالشهد وشفتك كالسكر

لقد حسد الياقوت والزمرد الندى ، شفتك الحراء لفرط جمالها

\_ وحسد الكافور والجوهر أسنانك ، لأنها بيضاء كالعاج

- فكيف ، بالله علمك ، سحبت عينك الناعسة

فكانت مثل الخناجر الحادة في وجهي ...!!

\_ إن شعرك الأسود المعطر ، [س A ه ٢]

يشبه لونه الليل سواداً ، وقد طغى عبيره على رائحة العنبر ...!!

ـــ وكل ما فيك من مفرق رأسك إلى إخمص قدمك

يفرق بعضه بعضا ... حسنارجمالا ...!!

- ولا يوجد تحت قبة هذا الفلك ، شخص يدانيك في جمال الوجه

... يامن يفتديك مائة ألف شخص مثلي،

لقد مت من فراقك ، فأزح عنى الحزن والغم ...!!

فامتحها لى من شفتك العذبة ، ثم صيرنى بها عبدا ...!!

وأنصفني ، ولو لم أطلب الإنصاف منك ، فإن وجودك مفخرة للبشر

ـ إنه الملك أبو المظفر الذي يحمى الدين،

والذي بعث إلى الدولة وكأنه رسول مرشد ...!!

وهو الذي أصبح تاجاً من الجاه والمال والعظمة ،

على رأس الفلك الأزرق

ــ إنك الشخص الوحيد في العظمة تحت قبة السماء

ولا يوجد مثلك على سطح الأرض فى فنون الفضل ...!!

فـكل من أعجزه الزمان الغدار ،

أو صار محتاجا بسب تقلبات الدهر القاسيء

(٢٤) راحة الصدور

- ــ لم يجد غيرك ملاذا ، ولم يجد سواك منقذا له ... !!
  - فلا يوجد مثلك في سائر الأقطار ،

ولا فوق قبة الفلك الأخضر

- فـكل من ترعاه يرتفع ويسمو برأسه ،
   حتى يجاوز قدره الساء السابعة
- فلك صدق أبي بكر، وقوة عمر،
   ولك حياء غثمان، وقوة حيدر(١)
- أسأل الله أن يخلد ملكك، وأن يجعل الفلك طوع أمرك
   وأن يجعل القمر والشمس والنجوم أتباعا لك
  - \_ وأن يجعل العمر والحظ حليفين لك

وأن يجعل الفلك \_ دائمًا \_ خادمًا مطيعًا على بابك.

<sup>(</sup>١) المراجع : لقب من أنقاب على بن أ بي طالب م

# السلطان غياث الدنيا والدين أبو شجاع محمد بن محمود بن محمد بن ملكشاه قسيم أمير المؤمنين

كان السلطان محد ذا وجه جميل - أبيض مشر با محمرة - كاكان واسع المعينين ، طويل الشعر ، وكانت لحيته قصيرة دقيقة ، وكان متناسب القد لطيف الجسم نشيطاً ، مبرزاً في لعب الكرة والرماية ، كاكان قائداً مظفراً فايل الإيذاه . وكان له وزيران ها : جلال الدين أبو الفضل (١) ، والوزير شمس الدين أبو النجيب (٢) .

وكان له حاجبان هما : الأمير الحاجب ايلقفشت (٢٠ بن قياز ، [س٥٥٠] والحاجب ناصر الدين أتابك اياز .

وكانت مدة ملكه سبع سنوات ، ومدة عمره اثنتين وثلاثين سنة . وكان السلطان محمد لطيف الخلق جميل الخلقة.

مثل: « من كرم خُلِقُهُ ، وجَبَ حقُّه ، ومن ساء خُلُقُهُ ضاقَ رِزْقُه (\*) » .

[ بيت فارسى فى الاصل ، ترجمته : ]

- كل من حسن خلقه وجب حته عليك ، وسوء الخلق يجعل الرزق ضيقا

<sup>(</sup>١) هو جلاله الدين بن القوام الدركزيني ( زن ، من ٢٠١ ) .

<sup>(</sup>٢) نزيد د زن ، : الدركزيني ( ص ٢٤٥ ) .

<sup>(</sup>٣) في • زن ، جال اله ين ايلنة شت (بنقديم الله على القاف) بن تايماز الحرامي (٢٢٨)

<sup>(</sup>٤) • نن ، ورته ١٩.

وكان كامل العقل ، صائب الرأى ، لين الطبع ، حسن السيرة ، ثابت العهد والقدم ، صادق القول .

مثل : « من صدق في مقاله زاد في جاله » .

### [ بيت فارسى في الأصل ترجمته : ]

ـ قول الصدق يزيد في الجال ، فيجب أن تكون الاستقامة سيرة الرجال

وكان متديناً ، يقظاً ، محباً للعلماء ، مكرماً لهم ، رقيق اللفظ ، دقيق النظر ، عارفاً بدقائق المعانى ، مذللا للضعاب .

وكان أول ملكه فى سنة ثمان وأربعين وخسمائة غينها أجاسوا أخاه ملكشاه فى هذان ، ذهب الأميز الجاجب جمال الدين ايلقفشت بن قياز لاستدعائه من خورستان بإذن من الأتابك خاصبك، واتفق جمال الدين مع السلطان على القبض على خاصبك فى أول يوم يصل فيه إلى همذان ، وقد أقنع السلطان بذلك بعد أن قال له:

« إنه سيعاملك بنفس الطريقة التي عامل بها أخاك ، لأنه اتفق مع الخليفة على إسناد الملك إليه بعد أن يتخلص من كل الأمراء (١٠). »

مثل: » الغيبة لُومْ ، والافتراء مذمُومْ . »

[ بيت فارسى في الاصل ، ترجمته : ] .

الغمز والغيبة دليلان على النذالة والحسة ؛
 والافتراء والكذب دليلان على سوءالطوية .

فوقع هذا الـكلام لدى السلطان محمد موقع القبول ، فلما وصل إلى باب همذان في الحرم من سنة ثمان وأربعين وخمسائة ، استقبله الأمراء جميعاً ،

<sup>(</sup>۱) د زن ، س ۲۲۸ -- ۲۲۹ ه

وشرب اینانج وخاصبك ، وجمیع أمراء مسعود ، فی ذلك الیـــوم الشراب فی مرعی قراتگین .

وفي اليوم التالى ، نزل محمد في القصر ، ودخل قصر مسمود (كوشك مسمودى) وجلس . لاستقبال الأمراء فقدموا له الهدايا ، وقدم خاصبك هدية [س٠٢٠] لم ير أحد مثلها في أى عهد فلمافرغوا من ذلك ، أراد السلطان أن يجلس في خلوة ، لأن التعب كان قد حل به ، فانصرف الأمراء ، و بقى خاصبك ، وجمال الدين إيلقفت وأخوه ، وجميع خاصة السلطان ، وكان مع خاصبك زنكى الجاندار وشومله (١) ، وكان الأمراء واقفين ، أما خاصبك فكان جالساً في الحضرة ، فبدأ الحديث في الطريقة المثلى التي ينبغي أن ينظم بها الملك .

مثل: « إذا جالست الملوك ، فالزم الصمت ، واستعمل الوقار ، واحفظ الأسرار (٢) » .

#### [ بيتان فارسيان في الأصل ، ترجمتهما : ]

ينبغي أن تسمع الدكلام أولا ، ثم تجيب إجابة صحيحة بعد أن تفهمه جيداً
 لان العالم يكون دائماً رجلا حريصا ، ولكن لا نهاية لعلمه

وزاد خاصبك فى الكلام ؛ فأخذ يبصر السلطان بطريقة الحمكم ، فجاء جمال الدين ايلقفشت من وراء ظهره ، وأمسك بتلاييبه ، وقال له : « قم ، فليس هذا الوقت مناسباً للكلام » . واتفق معه صارم بن مجمديونس السلطاني (٣)

<sup>(</sup>۱) جاء فی د زن ، أنه كشطنان المعروف بشمله ( ص ۲۳۰ ) وفي مكان آخر ( ص ۲۸۷ ) ايدغدى بن كشطنان المعرف بشمله ، وفي • أا • أنه ايدغدى النزكماني المعروف بشمله ، وفي • أا • أنه ايدغدى النزكماني المعروف بشمله ، (۲) • فق ، ورقة ۱۳ — أ .

<sup>(</sup>٣) د شه ، ص ١٦٠٣ ، ص ١٢ - ١٣ .

<sup>(</sup>٤) لعله صارم الدين والى قلمة الموصل ( • زت ، ورقة ٨٠ ـ أ ) .

فأمسكاه وحملاه إلى داخل المنزل ، ووضع زنـكى الجاندار يده على مقبض السيف ، فقبضا عليه هو أيضاً (١) .

### [أبيات فارسية في الأصل، ترجمتها:]

ــ اعلم يابني أن هذه الدنيا غدارة ، مليئة بالتعب والمرض والآلم والبلاء

فنى الوقت الذى تكون فيه أكثر سروراً
 ويكون قلبك فارغا من هم الزمان ومتاعبه

لايبق سرورك طويلا ومقيا
 ويتحتم عايمك الحروج من هذه الدنيا الفانية (٢)

ــ وأنت لست أقوى من أفريدون ، ولست مثل ديرويز، ذا عرش وتاج<sup>(٢)</sup>

\_ فكلنا فانون ... عضى كل منا في دوره

· فيجب أن نترك الدنيا دون أن نخلف فيها سوءا(؟)

وهكذا يتصرف هذا الفلك الدوار ، سواه مع الوضيع أو مع الماك المغوار
 فلا ينظر إلى تيجان العظاء

وإنما يمسك بالصيد الذي يقع أمامه(\*)

... فلن أعلق قلي بهذه الدار الفانية ، ولن أتمس بفقرى أو أنعم بثرائي<sup>(٦)</sup>

وكان « شوماه » قد تنبأ من قبل بهذا المصير ، فنزل من القصر وأصلى الصاحب جياد خاصبك خاتماً ف كعلامة منه وطلب منه جواداً ليركبه إلى المدينة ، بحجة أنه يريد أن يحضر شيئاً للسلطان ، واستطاع أن يأخذ جواداً

<sup>(</sup>۱) د زن ، س ۲۳۰ ،

<sup>. (</sup>۲) دېښه س ۱۷۸۷ ، س ۲ -- ۲۰

ر (۳) نوشه عین ۲۰۹۱ عین ۱ 🕟

<sup>(</sup>٤) د شه ، س ١٥٠٩ ، ٣ ٨٠٠ .

<sup>(</sup>ه) دشه ع س ۱۹۸۸ ع ش ۱۹ - ۲۰

<sup>(</sup>۲) د شه ۱ س ۱۹۱۰ ، س ۲ ۲

خاصاً مرصع السرج ، وركبه وسلك به طريق خوزستان ، ولم يلتحق بخدمة السلطان قط مدة حياته بعد ذلك (١) .

مثل: « لا يادغ المؤمن من جمعر مرتين (٢) » .

فلما حدث الاضطراب في القصر ، توجه جيش خاصبك إليه ، وكان هذا الجيش لا يدخل تحت عد من فرط كثرته ، فألقى إليه برأس خاصبك ، وزنكى الجاندار من فوق سطح القصر ، فاضطرب الجند ، وتفرقوا(٢) .

مثل: « من ظلم عنّ أولادُه ، ومن بغي نُصِر أضدادُه (١) » .

#### [أبيات فارسية في الأصل، ترجمتها: ]

- ــ إذا انتشرت الفتنة وإراقة الدماء ، فلن تكون على العرش طويل البقاء<sup>(٥)</sup>
  - فسواء كنت تملك كنرا أركنت فقيرا ذا ألم وعناء،
     فستترك ما تملك في هذه الدار ـــ دار الفناء ...!!
  - فاعلم أن الدنيا كالتساح القوى ، يقضم بأسنانه كل من يمسكه في مخالبه
- وهذه طريقة الفلك الدوار ، فهو قادر على كل عمل ... أما نحن فعاجزون(٦)

ثم أسرع جنود السلطان في الحال إلى خزانة خاصبك وقصره ، ومكان خيله للاستيلاء عليها ، فكان من بين الأشياء التي وجدوها في خزانته ثلاث عشرة ألف ثوب من الأطلس الأحمر ، كما وجدوا في بيت شرابه سبع دنان

<sup>(</sup>۱) وزن، س ۲۳۰.

<sup>(</sup>۲) حدیث معروف (البخاری ، طبع لیدن ج ٤ ، س ۱٤٢ — ١٤٣) وقد ورد أیضاً فی بحم الأمثال للمیدانی فی حرف اللام وروی ( لا یلسم بدل لا یلدغ ) .

<sup>(</sup>٢) د اله ج ١١ س ١٠٦ ء د رُنْ ع س ٢٣٠ .

<sup>(؛)</sup> د فق ، ورقة ١٠ ب .

<sup>(</sup>۵) دشه د ص ۲۸۱ ی س ۱۱ د

<sup>(</sup>٦) د شه ۽ س ۲۰۵۸ ۽ س ۾ 😋

كبيرة من الفضة — كان قد خصصها للخمر — علاوة على الأدوات الفضية والذهبية المتعارف عليها فى كل مكان ، كما وجدوا بيت شرابه فسيحا جداً ، لا يحده طول ولا عرض من فرط اتساعه ، وكان تحت تصرفه ألف وأربعائة بغل مجهزة مستعدة للسفر فى أى وقت إلى أية مدينة أو ناحية . [س ٢٦٢]

وفى الجلة ، إن ما وصل من خزانته إلى خزانة السلطان \_ من مال وحلى ونقد وجنس \_ لم يجتمع السلطان قط ، أما ما كان عنده من الودائع والدفائن والذخائر — التى لم يعثر وا عليها — فإن الله وحده يعلم كم كان مقدارها(١).

[ بيت عربى فى الأصل ] قد يجمع المـال غير آكله ويأكل المـال غير من جمعه(٢)

### [أبيات فارسية في الأصل، ترجمتها:]

\_ فانفق كل ماتملك وتصدق بالباق ... أنت فان فلماذا تتركه للعدو ... ؟!

وكل يوم ينقضى من عمرك، فإنه يصير هباء منثورا لايعود. (٦)

وإن يومك سوف ينقضى بخيره وشره
 ثم يأتى شخص آخر فينفق ما ادخرته(¹)

وفى الوقت الذى توفى فيه السلطان مسعود، وجلس ملكشاه على عرش الملك هرب سايمانشاه من قلعة «فرّزين» (٥) بتدبير حاكم القلعة أمين الدين مختص

<sup>(</sup>۱) وزن ع س ۲۳۰ -- ۲۳۱ .

<sup>(</sup>٢) من جملة أيبات للأضبط بن قريع المعدى ( ارجع إلى كتاب الشعر والشعراء لابن تنيبة ، طبع ليدن ، ص ٢٢٦ ) .

<sup>(</sup>٣) د شه ، س ۲۰۹۰ س ۱۰ - ۱۱ ۰

<sup>(</sup>٤) دشه عن ١٣٠٤ ، س ١٦ ٠

<sup>(</sup>ه) ذکرت نی النسخة الأصلیة باسم « فرزین » ( بتخفیف الراء ) وذکرت نی « زن » س ۲۲۷ و ۲۳۲ مکررا ، وایضاً نی « تسک ، س ۲۹ ؛ «قزوین» .

- بعد أن ظل محبوساً فيها - بأمر من أخيه لمدة سبع سنوات ، فنزل من القلعة ، وتوجه إلى آ ذربيجان ، وضم إليه أمراء الأطراف مثل الأتابك ايلدگرز ، والأتابك ارسلان ابه ، والبغوش كون خر ، وفخر الدين زنگى ، ومظفر الدين ألب أرغون بن يرنقش البازدار ، وخوارزمشاه يوسف - الذى كان أخا زوجته (1) - فلما أطاح السلطان محمد بخاصبك ، توجه سلمانشاه على رأس هذا الجيش العظيم إلى همذان ، وكان مع السلطان محمد جيش صغير ، لأن أتباعه كانوا قد تفرقوا متابعين أهواءهم كما هى عادة الجنود ، وقد حاول السلطان محمد تسكينهم فأجزل لهم العطاء من النقود والثياب ، ولكنهم أخذوا هذه الأشياء ، وهر بوا ناهبين أغلب خزائن خاصبك .

[ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

\_ كل ما تأتى به الرياح يذهب فى لحظة [٣٦٣] فلا ينبغى الظلم من أجل الدراهم ...!!

ولم يبق إلا عدد قليل من الجند ، فلما اقترب العدو ، توجه السلطان من همذان إلى إصفهان ، وكان معه حسن الجاندار ورشيد الجامدار ، وموفق گردبازو ، و يمين الدين أمير بار ، وأبناء قايماز ، وجماعة آخرون من الأمراء الذين كانوا قد جاءوا معه من خوزستان ، و بعد ثلائة أيام ، جاء سليان إلى باب همذان على رأس ذلك الجيش العظيم ، فغطى جنوده صفحة الجبال والصحراء ، وأقاموا معسكراً في مراعى همذان يمتد فرسخين طولا وعرضاً ، وأصبحت لهم هيبة عظيمة ، فأخذت جماعة من جنود السلطان محمد – ممن كانوا يقيمون في همذان ،

<sup>(</sup>۱) نی د تک ، س ۲۹، و د زن ، ۲۳۲ : وکان معه ( أی مع سلیان ) ینالنکین خوارزمشاهٔ وأخوه یوسف .

<sup>[</sup> المراجم : كان يُوسفُ أَخَا لزوجة السلطان سليان ، أَعْلَر ذَاك أَيْضاً في ص ٣٧٩ من من مذا السكناب . ]

وكانت فيها أرزاقهم وأسرم - يهربون حتى قل أتباع السلطان محمد وجنوده ، وأصبحوا فى حرج شديد ، وصمموا على الذهاب إلى خورستان ، إذا توجه سلمان إلى إصفهان ، إذ لم تكن لهم طاقة على للقاومة فى أية صورة من الصور .

[ أبيات فارسية في الاصل، ترجمتها: ]

- إن الشخص الذي لايرى إلا الهوى والدلال ،
   ينبغى أن يترحم عليه في وقت الشدة والنضال ... !!
- وأيام العز وأيام الشدة ، لاتبق طويلا لأحد من الناس(١)
  - فلا يجب أن تختار إلا السمعة الطيبة

فهى التي ينبغي أن تسمى إليها وتفخر بها عل الدوام(٢)

وفى هذا الوقت أنجه أهل الدنيا جميعاً بقلوبهم إلى ملك سليمان .

[أبيات فارسية في الأصل، ترجمتها: ]

- لن يأتى من الفلك فضل أكثر من أن تكون الدنيا مشرقة والملك عادلاً
  - ـ فبالعدل يفتح قفل الكنوز ، فيظل اسمه بعد موته رفيعا عاليا
    - فلا يوجد حسن في الدنيا أفضل من العمر المديد
       وليس فيها شيء أسوأ من العمر القصير
      - ( فإذا كنت ملكا علينا ، فكن ذا اسم طيب
         حتى تصير أرواحنا فداء لروحك الغالية
- فإذا طمعنا فإننا سنشق ، ويحق علينا حينذاك أن نفتد أرواحنا(٥) )
   و بذلك ارتفع شأن سليان ، ولم يكن يخطر على بال أحد أن ينقاب الحال ،

<sup>(</sup>۱) شه ۲۰۹۰ م ۲۰۹۰ ، ۱۸ .

<sup>🗀 (</sup>۲۰) شده ین ۹۸۸ پښ ۸ ه

<sup>(</sup>٣) د شه ، س ۱۷۱۷ ، س ۱۸ .

<sup>(</sup>٤) دشه، ص ۲۰۵۰ ۽ س ه .

<sup>(</sup>۰) د شه ۲ س ۱۵۶ یس ه - ۲ ۰

و ينهار الأساس المتين الذي قام عليه عرشه ، ويتفرق الجنود الكثيرون [س ٢٦٤] وينفضوا من حوله .

وكان فحر الدين الكاشي (١) وزيراً له (٢) ، كاكان خوارزمشاه ، حاجباً له ؛ وقد أراد أمراء الدولة تغيير المنصبين ، وإسناد الوزارة إلى شمس الدين أبى النجيب الذي كان وزيراً للسلطان مسمود - وإسناد إمارة الحجابة إلى مظفر الدين ألب أرغون ، فعلم خوارزمشاه بهذا الأمر ، واتفق مع أخته - التي كانت في عصمة السلطان - أن تبلغ السلطان بأن جميع أفراد الجيش سيخرجون عليه ، وسيستدعون السلطان محداً ، وسيتوجهون الليلة للقبض عليه ؛ وجهز خوارزمشاه وسيستدعون السلطان ، وهو يقول : « أنا أريد المحافظة على السلطان » فاضطرب سليانشاه كمادته ، وركب جواد النوبة ، وحمل المحافظة على السلطان » فاضطرب سليانشاه كمادته ، وركب جواد النوبة ، وحمل كل ما أمكنه أخذه من النقود من الخزانة وتسلل أثناء الليل ، وخلّم نفسه ؛ فخرج كا تخرج الشعرة من العجين ، وترك الخزانة والبلاط ومقر الحكم وجميع معداته ، وأسرع بالفرار (٢) .

#### [أبيات فارسية في الأصل، ترجمتها: ]

- \_ ( إن القلب الهلوع لايعجب أحدا ، وقد ضرب حكيم مثلا على ذلك
  - \_ فقال: إذا لم تشتد الريح في أي مكان

جاز للجبان أن يجد العزة والقوة والتمكين فيه

ولكن لن يرتفع شأن الجبان أبدا ، ولوكان طويل الفامة عريض الهامة<sup>(1)</sup>)

<sup>(</sup>١) د زن ، غر الدين أبو طالب ابن الوزير المين أبي قصر أحد بن الفضل بن محود القاشاني ( ص ٢٣٢ ) .

<sup>(</sup>۲) يىنى وزېر سايان لا محمد .

<sup>(</sup>۲) د زن ، ، س ۲۲۲ — ۲۳۳.

<sup>[</sup> المراجع : يلاحظ هذا النعبير ، خرج كما تخرج الشعرة من العجين ، مقابله في الفارسية يكاد يكون حرفيا ، خويشين راچون مرى ازميان خير از الله بندر آورد ، ] :

<sup>(</sup>٤) دشه عن ۹ه ٤٤ يس ۱۵ -- ۱۷

فلا تجزع على نفسك إذا لاقيت ظلماً ، لأن الدنيا فانية كالريح السارية .

وكان الأمراء غير مطلعين على حقيقة الحال ، ولكنهم لاحظوا في اليوم التالى أن معسكر السلطان ساكن ، ليس فيه مناد ولا مجيب ، فهجموا عليه ونهبوه ، وخشى بعضهم بعضاً ، فنزل كل منهم في ناحية على بعد فرسخ أو فرسخين من الآخر ، وكانوا يتبادلون الرسائل مستفسر بن عن حقيقة الحال ، فلما اتضحت للم الحقيقة توجه كل منهم إلى ولايته ، وترامت الأنباء إلى سمع السلطان محمد ، فلم يصدقها في بداية الأمر ، وخشى أن تكون هناك مكيدة مدبرة [س ١٣٥] للإيقاع به ، وأن الأمراء إنما تفرقوا ليتقدم هو إلى باب همذان ، فيحيطون به من كل جانب ، ولكن الأنباء تسكاثرت عن حقيقة الأمر ، حتى صارت متواترة ، فتوجه السلطان محمد إلى دار الملك همذان في يمن وإقبال (١) ، وقرأ قول الله تعالى « وكفي الله المؤمنين القتال (٢) » .

[ أبيات فارسية في الاصل ، ترجمتها : ]

اعلم يا بنى أن هذه الدنيا الخادعة

ان تهبك سرورا إلاومعه خوف ووجل(١)

- فاذا تفيدك هذه الدنيا الفانية ، سواء ارتفع صيتك أو شقيت بالالم والمتاعب

فلا تغدر ، ولا تتدلل ، ولا تتبختر ، ولا تتحب

وما فائدة الثورة بالحقد أو التنعم بالكنوز . . . ؟ !

- وينبغى أن يكون هدفك فى هذه الدنيا ، البحث عن الفضل دون البحث عن سر الوجود

- لأنك إذا وصلت إلى هذا السر ستصاب بالتعب، فلا تفحص أمرها، ولا تطف حول أسرارها ...!!

<sup>(</sup>۱) د زن ، س ۲۳۳ - ۲۳۴

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب ، آية ٢٠.

<sup>(</sup>٣) د شه ۱ ص ۱٤۱۲ ع س ۱۸ ۰

وأمر السلطان محمد ببناء قصر على باب مدينة همذان ، ونقل الأمراء ممدات القصور القديمة إلى هذا المكان ، وأقاموا معسكراً ، و بنوا قصوراً كثيرة ، واستقر أمر الملك ، وكان جال الدين فقشت (١) هو الأمير الحاجب ، واستبدل جلال الدين الوزير بشمس الدين أبى النجيب (٢) .

مثل: « من رضى بالقضاء صبر بالبالاء (٣) ».

أما الساطان سایمان ؛ فإنه لما هرب من باب همذان ، توجه إلى مازندران ، ثم سار من هناك إلى خراسان ولىكنه لم يظفر هناك بتقدير أى إنسان .

مثل: « السعيد من وعظ بأمسه واستظهر لنفسه ، والشقى من جمع لغيره ، وضن على نفسه بخيره (١) » .

وفى سنة خمسين وخمسمائة ، جاء إلى باب إصفهان عن طريق الصحراء على رأس خمسمائة فارس ، وكان رشيد الجامدار والياً على إصفهان ، فوعده سليان بالخيرات ، وبالأمانى العذاب ، إذا أدخله إصفهان ، فرفض رشيد ذلك (٥٠) .

مثل: « من جهل قدره ، عدا طوره (٦٠) » .

[ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

- كل من لايعرف قدره ، يمد رجله أبعد من غطائه (٧)

وأجاب بقوله : « إنني أحمل هذه الأمانة نيابة عن ابن أخيك ، وليس من

<sup>(</sup>١) كذا في هذا الموضع ( بتقديم الفاء على الفاف ) على خلاف ما سبق .

<sup>(</sup>٢) في سنة ٩٤٥ ( د زن ، س ٢٤٥ ) .

<sup>(</sup>٣) ني د فق ، ورثة ه أ د على البلاء ، .

٠(٤) د نق ، ورقة ه ب .

<sup>(</sup>ه) دااء ج ۱۱ س ۱۳۶.

<sup>(</sup>٦) نق ، ورقة ١٦ ب .

 <sup>(</sup>٧) المراجع لإنفاق هذا القول مع فولنا العربي ، مد رجلك على قدر لحافك ، تثبت البيت الفارسي ونصه كما يأتي :

پایهٔ خود هر آنکه نشناسد بای بیش از گلیم خود بسکشد . . .

عادتى أن أخون الأمانة ، وإن الدنيا ملك لك فاذهب حيثًا تشاء ، وحاربه إذا أردت ،وحينذاك ستسلم لك إصفهان وجميع جهات مملكته » .

فلما سمع هذا الجواب يئس ، وتوجه إلى بغداد حيث استجار بالخليفة (١) ، فكانوا يلقبونه في بغداد « بالملك المستحير » .

و بعد مدة جهز الخليفة المقتنى بأمر الله له جيشًا ، وأعد له العدة ، ورشعه لتولى السلطنة (٢٠) ، فسار من بغداد صوب آذربيجان ، ومر على معسكر الأتابك ايلدگز ، وكان « آفسنقر پيروزكوهى » مستاه من إينانج ، فانضم إليه فأضبح لزامًا على الأتابك إيلدگز أن يعاونه .

مثل: « عداوة العاقل خير من صداقة الجاهل » .

[ أبيات فارسية في الأصل ، ترجمتها : ]

- تدبر ماقاله الحكم القديم ، حينها كان يحاول أن يحل الأسرار
  - قال: إن العدو العاقل خير من الصديق الجاهل،
     لأن العلم مفيد للعدو والصديق على السواء ...!!
- قإن الشخص العالم يفكر جيدا ، ولايفعل إلا الأمر الذي يكون قادراً عليه
  - أما الشيء ألذي يكون غير قادر عليه ، فإنه لا يتعب نفسه بالتفكير فيه (٦)
    - وكل شخص عنده عقل سلم ، يتدبر جيدا لب الأمور (١)

واجتمع له جيش عظيم كثير العدد ، فلما وصل نبأه إلى السلطان محمد ، توجه من باب همذان لملاقاته ، وكان معه جيش كبير ، وكان اينانج في ركابه ،

<sup>(</sup>۱) وزن و س ۲۱۰ و د آآ، ج ۱۱ س ۱۳۳۰

<sup>(</sup>۲) د زن د س ۲٤۱ .

<sup>(</sup>۲) دشه ، ص ۱۱۱۸ ، س ۲ -- ه ،

<sup>(</sup>٤) «شه» س: ۱۳۹۹ پر ۲۸ د ۲۸ د ۲۸ د د

وتقابل الجيشان على شاطىء نهر أرس ، فعبر إينائج النهر في مقدمة الجيش ، وسار السلطان محمد في إثره ، وهزم جيش سلمان ، وتفرق شمل جنده ، وتوجه سلمان إلى الموصل(١) ، وطلب الأتابك إيلدگر الصفح عن فعلته ، فاستماله السلطان محمد ودله ، حتى أرسل ابنه الأتابك يهلوان في ركابه السلطاني إلى المرافي ،[س ٢٦٧] ولما أمن السلطان من ناحية آذربيجان ، توجه في آخر سنة خمسين وخمسمائة إلى بغداد ، وتوقف شهراً بقصر قضاعة ، لأن «موفق گر دبازو» كانقد قبلأن يحضر «زين الدين كوچك» بمدد من الموصل ، ثم دخل بغداد بعد ذلك من ناحية بتّ وراذان ، حيث وجد مكانًا على نهر دجلة استطاع العبور منه ، وأدركه « زين الدين على » بحيش عظيم منظم ، ثم توجه الجميع إلى باب بغداد ؛ حيث نزل السلطان وخواصه ، وزين الدين على بالجانب الغربي ، ونزل أبناء قايمار والأتابك اياز وشرف الدين «كردبازو » على الجانب الشرق ، ونصب جيش السلطان وزين الدين المجانيق على نهر المعلى ، ووصل أبناء مظفر الدين حماد من العراق ، ومعهم أربعائة سفينة مملوءة بالرجال والسلاح كما أحضر أبناء دبيس بضعة آلاف من الرجالة من الحَلَّة . فاجتمع بذلك جيش عظيم ، وحشر كثير ، وكان رجال الطرفين يتبارزون كل يوم ، و يتقاذفون بالأحجار ، و يطارد بعضهم سفن بعض ؛ وكان الرجالة يخرجون من المدينة ، و يقاتلون مشاة الجيش ، ولم يخرج الجيش برمته ف أى يوم من الأيام للقيام بالحرب ، لأن جماعة من أمراء الخليفة كانوا يغافلونه ويمنونه بالانضام إليه ، قائلين : « نفتح في يوم كذا بوابة كذا ، ونلتحق عندمتك » .

مثل: « من طالت غفلته زالت دولته (ال » .

<sup>(</sup>١) كان ذلك في سنة ١٥٥ (أرجم إلى زنس٢٤٢،) ١١٠ج١١، ١٣٦س ١٣٦ – ١٧

<sup>(</sup>٢) • نق ، ورقة ١٧ - أ .

وكان بين موفق گردبازو وأبناء قياز شجار ؛ فكان هذا سبباً في التهاون في الحرب، وساءت الأحوال في المدينة ، فامتنع الناس عن دفع الأموال السلطانية ، ولم يعد من المتيسر حمل مَن واحد من المتاع في المدينة ، ووصلت الأنباء فجأة بأن ملكشاه (1) قد وصل هووالأتابك إياد گر إلى باب همذان ، وانتشرهذا الخبر في المدينة بسرعة البرق ، وكان معناه أنهم لا بدأن يرحلوا ، فسارع جنود السلطان في المدينة بسرعة البرق ، وكان معناه أنهم لا بدأن يرحلوا ، فسارع جنود السلطان المرب في جاعات صغيرة ، خوفاً على أقواتهم وعيالهم وممتاكاتهم ، فلما أيقن السلطان أن الأمر قد أفات من يده ، أمر بعبور دجلة في اليوم التالي [ س٢٦٨] والتوجه إلى همذان .

[أبيات فارسية في الاصل، ترجمتها: ]

ربما كان نصيبناً من هذه الدنيا الفانية ، الحقد والبغض والألم والمتاعب(٢)

فلم نر من الدهر إلا الشدائد والمصاعب ،

ولم نلق في أىمكان ترياقا إلا هذا السم الناقع

ــ فحينها يمر الفلك فوق رأسي ، فإنه يجذب الدنيا بقوة أوبلين

وهذا هو رسم الدنيا الفانية ، فحاول ألا تبدّر فيها بدور السوء (٣)

- وقد أيتنت أن قبة الفلك الفديمة ، لم تفتح شفتيها يوما بمكنون أسرارها ...!!
وظن الجند والحاشية أن الغد سيكون مماوءا بالمتاعب ؛ فصممت كل طائفة
منهم أن تعبر في أثناء النهار دون أحمال ، فحدث اضطراب شديد في الصفوف ،
وانكسر الجسر ، وترك الملاحون سفن جيش السلطان ، وهربوا ، فكان لا يعبر
إلا من مجد سفينة .

مثل: « أفضل الناس من عصى هواه ، وأفضل منه من أبغض دنياه (٤) »

<sup>(</sup>١) المراجع : يقصد ملسكشاء بن محود بن محمد

<sup>(</sup>۲) د شه ، ص ۱۰۳۰ ، س ۱۷ .

<sup>(</sup>۲) د شه دری ۲۲ ی ی ۲۲ ۲

<sup>(</sup>٤) د فق ، ورقة ٦ أ .

#### [ بيتان فارسيان في الأصل ، ترجمتهما : [

النفس الوضيعة يجليها الخلاف ،

فالسيف المعوج يكون بالطبيعة في غمد معوج ...!!

ـــ فلا تتنكر للنعمة ، حتى لا يزول عنك الخير والبركة ...!!

وقامت الحرب وكأنها يوم القيامة ، وتحرك الرجالة من أما كنهم على الجانب الغربي وهجموا على العجم ، وخرج الجيش من المدينة ؛ ووصلت السفن المقاتلة قريباً من جيش السلطان ، وكانت أمتعة التجار والجنود في قصر السلطان بالجانب الشرقى ، فهجم رجالة بغداد جميما عليها ، وامتشق جنود الجيش الذين كانوا على الجانب الغربى السلاح ، وانتظموا صفوفاً لحراسة أماكن الخيل ، وكان السلطان قد أقام في قصر سعد الدولة (١) مع عدد قليل من الجند ، بينا بقیت خیمته وعتاده ، ومعداته ، وخزانته ، وأسلحته ، وجواری قصره ، وجمیم أدواته على الجانب الغربي ، وكان «زين الدين على» وجميع جنود الجيش قد ركبوا خيولهم ، وأخذوايقاتلون السفن المهاجمة ، ليمنعوها من الجيء إلى الجانب [س ٢٦٩] الغربى ، وأمر زين الدين بأن تلقى المجانيق حممها عليها ، وأن تحرق معدات السلطان وأمتعة الجيش التي لا يمكن نقلها ، وأن يقف الجند في صفوف حتى تمرّ جميع الجواري والمعدات والخزالة ، فلما فعلوا ذلك سار السلطان في إثرهم . وكان السلطان – وحوله جملة الجيش – ممتطيًا صهوة جواده طوال تلك الليلة حتى الصباح على الجانب الشرق ، ثم حماوا الأمتعة في الصباح ، ونزل السلطان على بعد فرسخ من بغداد ، يتلؤه الحقد الدفين ، وكان انسحابه غير منظم ، ولكن جيش بغداد لم تكن لديه القوة لمطاردته .

<sup>(</sup>١) هو سمد الدولة يرتقش الزكوى ( • زن • س ٢٤٨ ) .

مثل: « الظلم مسلبة للنعم ، والبغى مجلبة للنقم (١) » .

[ بيت فارسى فى الاصل ، ترجمته : ]

\_ البغى يجلب الحقد إلى كل منزل ، والظلم يسلب النعم ويقلبها شرا

وكان قد بقى السلطان — من سائر أمتمته — فراش وقطعة من البساط، وخمسة جياد ، ونقل الأمراء منضدة صغيرة من مطبخه ، ليستعملها متى وصل إلى حاوان.

مثل: « من اكتفى باليسير، استغنى عن الكثير<sup>(٢)</sup> ».

[ بيت فارسى فى الأصل(٢) ، ترجمته : ]

\_ إذا لم تملك من متاع الدنيا شيئا

فلتتحتق لك السعادة بالنمناعة ، ولتتوفر لديك

وقد أوصل « زین الدین علی کوچك » جمیع أمتعته ومعداته ، وخزانته وجواریه ، وجیع ممتلکاته، دون أن یضیع شیء (<sup>۱)</sup> منها .

مثل : ـ « من تمام الكرم الماهم النعم (٥٠) » .

[ بيت فارسى في الأصل ، ترجمته : ]

\_ إذا كان طبعك فياضا بالنعم، فإن ذلك يابني ... من تمام الكرم ... !!

<sup>(</sup>۱) د نق ، ورتة ۱۰ ب.

<sup>(</sup>۲) د فق ، ورقهٔ ۱ ب.

<sup>(</sup>٣) نظای : خسرو وشیرین ( الخسة ، س ٥٣) .

<sup>(</sup>٤) أرجع في ذكر محاصرة بنداد إلى • زن ، س ٢٤٦ — ٥ ٢٥ و • ١١ في حوادث سنة ١٥ ه هـ [ ج ٢١ ، س ١٤٠ ]. وقد ذكر محادالدين السكاتب الإصفهاني صاحب • زن ، هذه المحاصرة بالتفصيل لأنه كان حاضرا في بنداد في أثنائها ، فشاهد الوقائم ورآها رأى المين .

<sup>(</sup>ه) ٢٠٠٠ ورتة ۾ ب ،

ولما وصل السلطان إلى مسافة خمسة منازل من همذان ، رجع الأتابك العلاكر و بقى ملكشاه وحده ، ففر إلى خوزستان ، ونزل السلطان [س ٢٧٠]. في قصر همذان (كوشك همذان).

مثل: « نحن كما كنا والعناء زيادة » .

فقد أصبح سعيه ضائعا ، وحل به التعب ، وخلت خزانته ، فلم يقم بحملة بعد ذلك ، وكان يذهب فى الشتاء إلى ساوه ، وفى الصيف إلى همذان ، واستولى عليه التعب ، فكان يبدو ضعيفاً متوعكاً ، وظل هكذا إلى شهر ذى الحجة من سنة أربع وخمسين وخمسائة ، حين جاء من القصر إلى المدينة محمولا فى محفة فعاش أسبوعاً ثم مات .

وكان السلطان قبل ذهابه إلى بغداد ، قد أرسل «شهاب الدين مثقال بزرك» والإمام الشيباني (١) خطبة الخاتون الكرمانية (٢) ، وليرافقاها من كرمان إلى همذان ، وقد وصلت إلى همذان في رجب من سنة أر بع وخسين وخسيانة ؛ حيث تم العقد عليها ، فأقيمت سرادقات عديدة ، واجتمع المطربون احتفالا بها ، وخف السلطان لاستقبالها في المحفة لأنه كان مريضا ، وقد أقامت الخاتون خسة أشهر في عصمة السلطان ، ولكن السلطان لم يقربها بسبب المرض (١) إلى أن توفى في ذي الحجة من هذه السنة (١).

وقد ترك السلطان العمر المديد ، وملك العالم للملك المظفر ، والسلطان الشاب السلطان القاهر ، عظيم الدهر ، غياث الدنيا والدين أبي الفتح كيخسرو بن السلطان

<sup>(</sup>١) في وجت، عماد الدن عبد الصمد الثيباني .

<sup>(</sup>٢) • خاتون كرماني • هي ابنة ملك كرمان ، أرجم إلى • زن ، س ٢٨٧ •

<sup>(</sup>۲) • زن ، س ۲۸۷ .

<sup>(؛)</sup> توفى يوم السبت لا نسلاخ ذى القعدة سنة ٤٥٥ هـ ( • زن ، س ٢٨٨ )

قلج رسلان — خلد الله ملكه — وإنكل يوم يمضى من عمره بمنابة مقدمة للصبح الكاذب وطليعة للصبح الصادق ، فإذا أذن الديك فى تباشير الصباح ، نداء حى على الفلاح ، تظهر رايات الملك العالية فى جميع الأقاليم ، فتظل الآفاق ، ويشمل أمر فتحه المبارك كل مدينة ، فيجعلها ركابه الميمون تزداد عظمة وروعة وزينة ، لتصبر كروضة الرضوان .

وقد أدرك هذا الملك – الذى هو ظل الله فى الأرض – منقبة العلم ومنزلة . الدماء ، ومنصب الحكاء ؛ وهى أشرف المناقب ، وأرفع المناصب ، وأنفس المنازل ، وتحقق من أن الله تعالى – تشريفاً للعلم – قد منح العلماء ممزلة المزئكة، وأوصلهم إلى مرتبة الروحانيين فى الشهادة بوحدانيته و قون [س ٧٧١] اسمهم باسمه ، وبالملائكة ، حيث يقول فى كتابه القديم : « شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم (١) » .

و إن خشية الله ومراقبة جانبه - وها سبب الفوز والنجاح والسعادة الأبدية - إنما ها من تمرات العلم ونتأنجه . كما قال الله تعالى : «إنما يخشى الله من عباده العلماء (٢) » .

و إذا تحلى شخص من بنى آدم بحلية العلم والتقوى ، واختص من عوارف صنع الله ولطائفه بهاتين الموهبتين السنيتين ، وصار محظوظاً بهما ، فإنه يصل إلى منزلة أعلى ، و يبلغ درجة الكمال .

وقد وصل سيد العالم ، السلطان القاهر أبو الفتح كيخسرو ، ذو العظمة والسلطنة ، والقوة والشوكة ، وفسحة الدولة والعدل ، إلى أقصى درجات

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، آية . ٦ . .

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر آية ٢٥.

العلم ، وأعلى منازل الفضل ، ولم يصل شخص قط من جملة سلاطين آل سلجوق إلى وفرة عدله وفضله ، ودرجة علمه وكاله ؛ و إن أرواح العلماء الذين كانوا بمثابة الآباء المرشدين للسلاطين ، لتزهو بمثل هذا الخلف ، وتفاخر به ، فى روضات الجنان مع الحور العين ، و إنى لأسأل الله أن يزداد علمه ، وأن تبقى دولته إلى يوم القيامة .

#### [ بيت فارسى في الأصل، ترجمته : ]

\_ أسأل الله أن يبتى سعادتك أبد الآبدين ، وأنت تعلم أنني لا أملك إلا الدعاء

ولما كانت دولة هذا الملك السعيد، قد أعادت أنوار فصل الربيع وأزهاره إلى أشجار دولة آل سلجوق ، بعد ذبولها في الخريف ، وأبدت فيها من جديد نضارة الرياحين وجدتها وخضرتها، قلت \_ أنا الداعي المخلص والحب المتخصص أصف الربيع على لسان الورود والأزهار ، وأمدح هذا الملك المظفر صاحب العهد السعيد هذه القصيدة الرائعة فنظمت ماس الأفكار في هذه الدرر الأبكار

## [قصيدة فارسية في الأصل، ترجمتها: ]

- ــ فتحت ريح الصبا وجه الرياض بلاتوان ،
- فأخذ جيش الرياحين يقبل بأمر الله : كن فكان ...!!
  - وترنم البلبل الشادى على أغصان الريحان،
    - وانشدقصصا جميلة في مدح السلطان ...!!
- \_ وصار الفمرى يترنم فوق أغصان السرو الفائمة على حافتى النهر، [س٢٧٣] ويمدح من صميم قلبهوروحه ملك الزمان ...!!
  - \_ وظلَّ السوسنُّ معقوداللسان مثلىرغم أن له عشرة ألسنة ،
    - لانه وجد أنه لايستطيع أن يحسن مدح السلطان ...!!
  - وأقبل النرجس الغض يحمل القدح فوق يده
     ليقدم للرياحين ـــ في محفل الملك ــ الحنر الحراء الارغوانية ...!!

ـ ورفع شجر الصفصاف أيديه بالدعاء،

طالباً من الله ذي الجلال أن يديم عهد الملك الشاب مادام الزمان ... !!

ــ وإن كل خضرة فوق شواطى الانهار لتدعو الله قائلة :

يارب أطل حياة هذا الملك العادل ... ا!

فهو الملك العظيم الذى له عظمة جمشيد ،

والذي يمنح الملوك التيجان ، ويأخذ من الملوك الحراج

ــ وهو السلطان الذي له قدر بهرام وسيرة أفريدون ، وهو في الحرب كرستم دستان ، وفي السخاء كحاتم الطائي .(١)

\_ وهو صاحب سيف وقلم ... استطاع بهما

أن يفتح المشرق والمغرب ويضعهما في قبضته التي تنثر الجواهر ... !!

\_ وهو ملك العالم ، وظل الله فوق خلفه ،

وهو مالك الأرض ، وقير اقترنت الكواكب السبعة على سعده

فالقمر المارك عبد منقاد له،

والشمس في خدرها خاضعة لامره ... !!

- وله ملك سلمان ، فانظر إلى بابه

تجد الوحوش والطير خدما له، والإنس والجان طوعا لامره ... !!

ــ وقاع البحر مملوء بالدرّ ، وبطن المنجم زاخر بالذهب

ولكن آفتها جميعاً يد الملك التي تمنح ، وقلبه المحب للعطاء ...!! (٦)

ـــ إن ثروة ملك الصين ... هبة واحدة من هباته [س٣٧٣]

وإن قيصر الروم يتمنى أن يكون خادما لعتباته ... !! ـــ وقد أصبح الصقر ـــ في هذا العصر ـــ صديتا للعصفور

وأصبح الذئب رفيقا للراعي ، وذلك بفضل عدل هذا الملك. .. ١١

<sup>(</sup>۱) المراجع : جميد وبهرام وافريدون جيمهم من ملوك إبران الأقدمين ، ورسّم دستان هو البطل الأبراني الذي شادت بذكره الأساطير ، وحاتم الطائل هو مضرب المثل بالجود والسخاء عند الدب .

<sup>(</sup>٧) المراجع : يقصد أن الذهب والدر ينقصان على يد الملك التي تعودت العطاء يفعل قابه الذي جبل على السخاء .

- \_ وقد ورثت كق ... وأنت الملك العظيم ... ملك كسرى وجشيد، وعدل أنوشروان ...!!
  - \_ لقد حاول رستم البطل أن يحارب مثلك ،
- ولكنك أنت الآن تفوقة في الخرب مهارةً وقوة ...!!
- \_ وإذا حارب الملك ... فتتاله يسبه في الواقع يوم القيامة ، كما أن محفله يشبه في الحفيقة جنات الرضوان ...!!
  - \_ وغضيك ... يظهر لاعدائك صورة جهنم الحمراء ، و لطفك ... يبدو لاصدقائك كجنات الحلدالفيحاء ...!!
    - \_ وكل شيء تشرق عليه النمس تحت قبة الساء، فيه أثر منك ، وفيه أمرك واجب الأداء ...!!
- لقد هزم الملك عدوة بسيف القهر ، واستولى على ملكه ،
   ثم وزع هذا الملك جميعه على الاصدقاء ...!!
  - . تنم وزع منا الملك جميعه على الاصر ـــ وقد خرج سيفه من أرض الهند
  - وقد حرج سيقه من أرض أهند ولذلك مال برأيه إلى تلك الانحاء
  - أيها الملك الشاب ... إنك ملاذ الأنام، وظلك أكثر حديا على الحلق من قلوب الآباء ...!!
    - ــ فكل من لايدين لك بالعبودية كادان الفلك لك، يكون في الحقيقة سيء الحظ ذا عناء ...!!
- فليجعل الله الفلك الاعظم طائعا الامرك،
   وليجعل حركات الارض والزمان وفقا لرغبات قلبك ...!!
  - - ولتبق في رحاب الملك حتى تقوم الساعة ...!!

# السلطان معز الدنيا والدسن(١)

## أبو الحارث سلمان بن محمد بن ملكشاه

قسيم (٢) أميرالمؤمنين [س ٢٧٤]

كان السلطان سليان أسمر اللون يميل إلى الحرة ، وكان متوسط اللحية ، قصير الرقبة ، ربع القامة .

وكانت مدة ملكه ستة أشهر ، وبضعة أيام . وقد ولد في رجب من سنة إحدى عشرة وخسمائية ، و بلغت مدة عمره خمسا وأربعين سنة .

وكان وزيره شهاب الدين ثقة (٢) ؛ وحاجبه مظفر الدين ألب أرغون (١) ، وتوقيعه « استعنتُ بالله (٥) » .

وكان السلطان سليان ملكا حسن الطبع ، جميل الوجه ، محباً للمزاح . مثل : « إذا شرف الخلق ، حسن النطق (٦) » .

[ بيت فارسى في الأصل ، ترجمته : ]

الكلام الجميل ... من نتاج الطبع الجميل
 فكل من حسن طبعه ... كان ذا كلام جميل ... !!

<sup>(</sup>۱) قال أن الأثير : ( لقب سليمانشاه ألفاب أيه غيات الدنيا ، و ماقى ألقابه ... ) د ١١ ، ٣ ج ١١ ، ص ١٣٦ .

<sup>(</sup>۲) فى « تسكك » و « ع » ورسالة الجوبنى « برهان » ( ارجع إلى فهرس أسماء السلاطين فيما سبق حيث ورد لقب « برهان » بدل « قسيم » .

 <sup>(</sup>٣) < زن ، شهاب الدين عمود بن الثقة عبد العزيز النيسابورى ، ص ٢٨٩ .</li>

<sup>(</sup>٤) يزيد ني • زن > عبارة ( بن يرنقش صاحب قزوين ) .

<sup>(</sup>٥) كذا في دع ، ورسالة الجويني .

<sup>(</sup>٦) ٠ فق ، ورقة ٨ ب .

وكان يميل إلى اللهو والأنس ولكنه لم يكن ثابتاً ؟ كما لم يكن الحظ مواتياً له ، فقد جلس على العرش بضع مرات ، ولكن الحظ لم يساعده في هذه المرات جميعاً ؛ وقد اجتهد كثيراً ، ولكنه لم يجد توفيقاً .

[ أبيات فارسية في الأصل(١)، ترجمتها : ]

\_ لا تكن صديقاً للفلك الدوار ، فقد ينزع أحياناً مخك وطورا جلدك ...!!

وحينذاك تدرك التعب والعناء ، أللذين يسبهما ذلك الفلك الدائر ... ١١

فتنبته إلى سيئاته،ولا تسلم قلبك لتاعبه

لأن الغدر هو رسم هذه الدنيا الفانية ... !!

وإن التعب مو نصيى من هذه الدنيا المظلمة ،

فكيف يصبح قلى سعيداً وحياتى مشرقة ...؟١.

ولما رحل السلطان محمد من الدنيا ، كان « موفق كردبازو » [س ٧٧٠] أقوى الأمراء جميعاً ، وكان « ناصر الدين آقش » و « عن الدين صماز (٢٠ » . والأتابك « اياز » من العظاء ، فتشاوروا فيا بينهم في أمر السلطنة ، واستقر رأيهم على دعوة « إينانج » للحضور من الرى ، والعمل وفقاً لرأيه ؛ فلما جاء ؛ استقر رأيه على تولية السلطان سلمان ؛ فذهب شخص لاستدعائه من الموصل ، فسيره الأنابك « قطب الدين مودود » في عدة عظيمة ، وأهبة كاملة (٢).

مثل: « شكر الإله بطول الثناء ، وشكر الولاة بصدق الولاء (١٠)».

[ بيت فارسى فى الإصل؛ ترجمته : ].

إن شكر الحق مرتبط بالثناء ، وشكر السلطان متصل بالولاء والوفاء ... !!

<sup>(</sup>۱) د شه ، ب س ۱۹۵۱ ، س ۷ - ۹ ۰

<sup>(</sup>۲) يزيد د زن ، ، ص ۲٤٣ : دابن قاعاز الحرابي ؛ وق د ۱۱ ، ج ۱۱ ص ۱٤٣ : د سقمس بن قاعاز الحرابي .

 <sup>(</sup>٣) ارجم إلى و زن ، ص ٢٨٨ – ٢٨٩ ، و د ١١ ، ج ١١ ، ١٦٨ ،
 ق حوادث سنة ٥٥٥ هـ.

<sup>(</sup>٤) د فق ، ، ورته ۸ ب .

ووصل السلطان سلمان ، فى اليوم الثانى عشر من شهر ربيع الأول سنة خمس وخمسين وخمسانة إلى دار الملك فى همذان ، وجلس على العرش ، وتولى الملك ؛ وأنشد « سيد أشرف » هذه القصيدة يوم استقباله ، فى حضور الأمراء ، مبنئاً له بالملك .

## [ قصيدة فارسية في الأصل ، ترجمتها(١) : ]

ـ جلس ملك ملوك العالم فوق عرش السلطنة

واعتلى إنسانُ عين السلاطين سريرَ الملك ... ١١

فالمنسة من الله الله المالة المالة موجودة في أسمه

وقد طبعت على ثو به ، فعمرت الدنيا ، وامتلاً المنجم ذهبا ... !!

\_ والحمد لله ... فقد جلس على عرش خراسان والعراق

ملك عراقى خراسائى فى نفسَ الوقت ... 11

والثناء ته ... فقد صارت الدنيا مثل جنة الفردوس ،

وأصبح هذا الماك العظم حارسا على جنة الرضوان ... ١١

[441]

ــ وقد وقف اليوم الإنس والجن والملائكة لحدمته

لأن سلمانشاه جلس على عرش سلمان ... !!

وهُو بَيْن الملوك كالشمس بين الكواكب،

فإذا تربعت على العرش ... كسف نورها جميع الكواكب ... !!

ــ وقد سما قدره على جميع الكائنات والآدميين

وطُّسِع حبه في قلوب الملائكة المطهرين ... !!

ــ وقد خضعت ريح القضاء لعزمه ، فوقفت تلى النداء ،

وجمدت ألجبال فوق الأرض أمام حزمه في ضعف وحياء ... 11

وليس بعزيز عليه أن يلتي بكرة الفاك بعيداً عن ميدان الوجود
 لأن الكون جمعه يستقر في جزء من مضربه الفوى ... !!

البربطانى ، ورقة ١٦٩ - ١١٥ ديوان سيد أشرف ( حسن الغزنوى ) نسخة المتحف البربطانى ، ورقة ١٦٩ - ١٠٥ ( Or. 4514 )

\_ وقد أحيت الدنيا أنفاس عدله، وكأنها أنفاس عيسى فلا جرم أن صارت له بذلك المنّة على العالم ... !!

كا هدأت الفتنة الحالكة بفضل سيفه فى يوم الهيجاء
 وقد أخدت بسهولة ، ولن تقوم أبدا مهما آشتد العناء ... !!

ــ وقد استقر سلطانه ، وسار ذكره في الآفاق

سيرالفاك الدوار الذي لايتوقف عن الدورْآن ... !!

ے وزهق الباطل سريعا حينها أدى البَــلكُ

الصلوات الخس وجلس على عرش المُسلك ... !!

فيامن وقف كيوان (١) عبداً على باب إيوانك
 وجاس النمر حارسا على باب أعتابك ... !!

َ فد هَنَّ أَكُ الحَظ حَيْمَا رَآكَ جَالَسًا عَلَى العَرْشُ وَقَالَ : امن جلست على عرش الدنيا ، إنك تحسن الجلوس ... !!

فاستعد مثل الملوك العظاء وافتح العالم أجمعه
 فإن الوقت وقت العمل ، ولا يمكن التمهل والانتظار

\_ وأمطر غيث الرحمة من فيض كفك على سائر المسلبين
 وأسرع بإنقاذهم فقد علا غبار الكفر وجوههم

وقد عهد إلى « شهاب الدين ثقة » بالوزارة ، وإلى « مظفر الدين ألب أرغون» بإمارة الحجابة (٢) ، وكان السلطان يبسط العدل ، ويفيض الفضل.

مثل: « أعظم الماوك من ملك نفسه ، و بيط عدله (٢) » .

وأسند ولاية العهد إلى الملك « ارسلان » الذي كان مقيما عند الأتابك

<sup>(</sup>١) المراجع : هو « زحل » وهو في السهاء الماتيمة ، والمفسود بذك أن السهاوات المنبع خضعت له .

<sup>(</sup>۲) ارجم إلى د زن ، س ۲۸۹ .

<sup>(</sup>٣) د متى ، ورقة ١١ – أ .

«ایلدگر<sup>(۱)</sup> » حتی بستمیل ایلدگر إلی جانبه ، فأدرجوا اسم ارسلان فی الخطبة ، ونقشوه علی السکة .

ثم رجع « إينانج » إلى الرى .

وكان بين « موفق گردبازو » و « عز الدين صماز » و « ناصر الدين آقش » نزاع دائم ، ولم يعد لكردبازو من النفوذ في الحكم ماكان له في عهد السلطان محمد ، لأن السلطان سليان كان مشغولا — طوال أيامه — بالملذات والعشرة ، وكان عز الدين وناصر الدين أكثر تردداً عليه ، وكانا كلارأيا السلطان يتحدثان معه ، في أمر القبض على « گردبازو » .

وذات يوم أنزلا السلطان ضيفاً على « كردبازو » لعلهما يستطيعان بذلك تنفيذ فكرتهما ، فلم يقصر « كردبازو » في إعداد وسائل النرف ، ولكنه حافظ على نفسه جيداً (٢٠).

مثل: « من جاد بما له غزّ ، ومن جاد بعرضه (٢<sup>٠)</sup> ذلّ ».

فلم تنجح هذه الخطة ، لأن «گردَبَازو » كان ذا جيش كبير ، وكان يحتاط كثيراً ، وكان جنوده ينامون مساحين – كل ليلة – حول قصره .

وفى تلك الأثناء أرسل «كردبازو» شخصاً إلى الأتابك إيلدگر، وحرضه على الحجىء و إحضار الملك ارسلان معه ، أما السلطان سليان ، فقد ظل يداوم الشراب حتى نفر من مخالطة الناس، وصار ملولا.

مثل : « من جانب الأخيار ، أساء الاختيار (٤) »

<sup>(</sup>١) لأن الأتابك إيلدكر كان زوج أم ارسلان ( • زن • ص ٢٨٨ ) .

<sup>(</sup>٢) داله چ ۱۱، سی ۱۷۰ - ۱۷۳ .

<sup>(</sup>٣) د نق ، ورقه ۹ —أ .

 <sup>(</sup>٤) • فق ، ورقة ١١ – أ .

## [ بيت فارسى في الأصل ، ترجمته : ]

\_ إذا تركت مصاحبة الاخيار ، فإنك تكون قد أسأت الاختيار ... ١١

ولم يعد الأمراء يجدون طريقاً إليه ، فيتسوامنه ، لأنهم لم يكونوا [س ٢٧٨] يرونه كثيراً ، وكانوا إذا رأوه يستاءون منه ، لأنه كان لا يحترم أحداً منهم ، وكان يؤذى الجيم بلسانه وأقواله .

مثل: « احفظ رأسك عن عثرة لسانك (١) ».

[ بيت فارسى في الاصل ، ترجمته : ]

\_ احفظ رأسك من ضكر بات اللسان

فقد يؤذي لسانك رأسك في بعض الاحيان ... !!

فاتفق الجيم مع «گردبازو » على استدعاء ارسالان .

[أبيات فارسية في الأصل، ترجمتها: ]

لن يعرف إنسان هدف الدنيا ، لأنها لن تطلعنا على أسرارها(٢)

فلاذا تربط قلبك بالدنيا الفانية

ولمــاذا تتعب وأنت تعلم أنك لن يَبقى فيها(٢) ... ١٤

ـــ لقد ارتفع فيها ناب الأفعوان وصار حاداً

ولا يستطيع أحد أن يتخلص منه بالمروءة والعلم(٢) ...!!

ــ ووجد فيها التساح في البخر ، والنمر في الصحراء

والأسد الهصور المفترس في الغابات (٥) ...!!

<sup>(</sup>١) و فق ، ورقة ١٣ – أ .

<sup>[</sup> المراجم : مكذا وردت هذه العبارة ، والصواب • من ، ] .

<sup>(</sup>۲) د شه د س ۱۱۵۶ د س ۱۰ د

<sup>(</sup>۳) د شه ، س ۱۱۵۱ ، س ۱۲<sup>۰</sup>

<sup>(</sup>٤) د شده بي ١١٦١ س ٢٢ .

<sup>(</sup>ه) د شه ، س ۱۲۳۶ ، س ۲۵ .

- وتجرى الامور بشدة أو بلين ولين والشر ... أ!
  - ولا يجدى فيها النساؤل عن حقيقة الأمور
     ويستوى في ذلك العظام والحقير (1) ... !!
- \_ ولو صبك الفلك من خديد صلب منفانة لن يُدلكك إذا صرت شيخا (٢) ... ١١
- ـ وهكذا رسم الفلك الدوار ، فهو يظهر لك أحياناً الحقد وطورا الحب(؟) ... ال

فلما علم سليان أن الأمراء قد استوحشوا منه ، وأرسلوا إلى ارسلان ، أوفد إليهم شخصاً يقول لهم علي لسانه : « إذا كنتم لا تريدونني ، فإنه لم يصبكم منى أذى ، فدعوني آخذ ما قد أحضرته معى — من الموصل — من لوازم ومعدات ، وأذهب تاركاً ما بقي من الأمر ليكم » .

وأراد الأمراء أن يجيبوا على رسالته ، ولكنهم رأوا أن إجابتهم لإ ينبغى أن تتم قبل أخذ رأى « إيتانج » .

مثل: « من حق العاقل أن يضيف إلى رأيه رأى العاماء ، و يجمع إلى عقله عقول الحكاء (١٠) » .

## [ بيتُ فارسي في الاصل ، ترجمته : ]

\_ أبلغ رأيك إلى العلماء ، واجمع إلى عَمَاكَ عَقُولُ الْحَـكَاءُ ... !!

فذهب شخص إلى « إينانج ». فبعث إينانج معه رسالة قال [ ٢٧٩٠] فيها : « الله . . ! الله . . . ! إذا كنتم تكرهونه ، وتريدون أن تختاروا ملكا غيره ، فايس من المصلحة تركه ، لأنه إذا ذهب إلى خراسان ،

<sup>(</sup>۱) د شه د س ۱۳۹۱ و ت ۱ 🗝 ۰ ۰

<sup>(</sup>۲) دشه، ص ۱۱٤۱ ، س ۲۱ .

<sup>(</sup>۳) د شه ه س ۱۱۵۱ ، ص ۱۵

<sup>(</sup>٤) • نق ، ورقة ١٨ – أ .

فلا يمكن أن نأمن جانبه ، و إنه سيعد حيثًا ، وأكون أنا أول من يتعرض لمجومه فينيغي حيسه جتى يصل السلطان الآخر ، وجينذاك يصيح الأمر في يد السلطان الجديد يتصرف فيه كيف يشاء . . . !! »

ي مثل : « أحسن العفو ما كان عن قُدُرة - ، وأحسن الجؤد ما كان من عُسْرة (١) » .

وظن الأمراء أن سليان سوف يهرب إذا استبد به اليأس ، فجمعوا فرساتاً س من كل معسكر س مزودين بالأسلحة ، فكانوا يتبادلون المراقبة حول قصره حتى وصل « إيلاكر » ومعه السلطان ارسلان ، في آخر رمضان سنة خمس وخمسين وخمسائة ، ثم جلس السلطان ارسلان على العرش ، وسجن سليان في جوسق في وسط حديقة القصر ، ووضع عليه الحراس (1).

مم توجه السلطان ارسلان والأتابك ايلدگر بعد شهر إلى إصفهان ، ونقل سليان إلى قلقة علاء الدولة (٢) م وكان سليان قد ألف حياة الملك السجين الذى بقيم داخل قلعة ، ولكنه تعب في هذه ألمرة فلم تسلم جراته ، وانتهت حياته في هذه القلعة في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الآخر سنة ست وخسين وخسيائة (٤) ، ودفن في مقبرة أخيه مسعود . و برد مضجعه .

و إنى أسأل الله أن تتمتع روحه في روضة الرضوان وفسيح الجنان ، لقاء إحسانه و بره وتمويضاً لكل سعادة لم تتحقق له ، وكل دولة لم تدم له ؛ وها هو

<sup>(</sup>۱) د نني د ورنهٔ ۱۳ ب ۱۴ أ .

<sup>(</sup>٢) درُنْ ، سُ ٢٩٦ ، و داأ ، ج ١١٦ ، س ١٧٦ .

<sup>(</sup>٣) د زن ، د تقلوه إلى: قلمة همذان .: ، ، ،

<sup>(</sup>٤) قبل إنه مات مسموها («زن»س٢٩٦) وقبل بل خنق ( ١١٠ ج ١١ ) س١٧٦. [ المراجع : العبارة الفارسية • ابن بأر سَبُوي أَنْ آبَ دُرَسَتُ "نَيَّامَدَ » تَقَابَلِ العَبَارة الرَّاعُةُ بيننا • ما في كل مرة شهر الجرة » ] •

سميه يحكم فى سعادة ، و يجرى فرس السعادة والإقبال متمتعاً بسمعة طيبه ، ريهزم فى كل يوم خصا ، ويفتح إقليا ، ويلتم ويتمتع بقدر على نهيج المقلاء ، وكل أمر يصدره رأيه الأعلى يكون وفقاً لحجة الصواب ، ولمنهج الاستقامة ، لأنه يلتزم طريق الله الذى لا خطأ فيه ولا زلل ؛ فأمره نافذ فى جميع الآفاق على الإطلاق ، وقد جمع محاسن جميع أسلافه ، من السلاطين والماوك الذين حكموا على وجه الأرض .

[بيت عربي في الأصل]

سُبْحَانَ من جَمَع الورى فيه كما جمع العُلُومَ بأَسْرِها في المُصْحَفِ

ولقد أصبحت ميامن النوايا الطيبة ، وعقائد ملوك السلاجقة الصافية ، وسير سلاطينهم العظاء مفخرة لبنى آدم ، ونقشت محاسنهم على صفحات الحكون ، فألحد لله ، والمنة له . أن استطاع هذا الملك أن يسجل ما ترهذه الأسرة الحبيرة ، الدائمة المؤيدة المخلدة ، وأن يرفع أعلام السلطنة لدولة أسلافه العظيمة في جميع عالك العالم ، وأطراف العرب والعجم .

## [. بيتان عربيان في الأصل: ]

إِنَّا لَنُحْرِزُ بِالأَسْيَافِ مُصْلَتَ قَ مَالِكَ الرُّومِ والأَثْرَاكِ والعربِ حَقِّى تَكُونَ لِنَا الدُّنِيا بأجمِينا مَحْمِيّةً بين مَوْرُوثٍ ومُكلّسَبِ

أسأل الله أن يزين وجه الأرض بجال عدل الملك غياث الدين وأسأله أن يبلغ به فى الدين والدولة والدنيا والآخرة إلى أقصى الهمة وغاية الأمانى ، ومطمح الآمال ، ومنتهى ما يصبو إليه خاطره المبارك ، وأن يعلى شأنه ، ويزين الخطبة والمسكوكات فى ممالك العالم بألقابه الميمونة واسمه المبارك ، ويجعل عتبة

سلطنة هذا الملك مكاناً لسحود أكاسرة العالم، وقياصرة بنى آدم . . . و يرحم الله عبداً قال آميناً (١) .

وهذه عجالة في مدح الملك كيخسرو خلد الله ملكه .

[قصيدة فارسية في الأصل، ترجمتها: ]

يامن استضاءت الارض برأيك ، كما استضاءت السماء الرابعة بالشمس ... !!

ـــ إن السهاء لاتدرك درجة جاهك ومدى قدرك،

ولو ارتفعت مائة طبقة ، فهي تسجد كما تسجد الأرض ... !!

ــ إنه المالك كيخسرو الذى ارتفعت أصوات جوده وعدله

حتى جعلتُ أذن الفاك السابع صماء من شرَّتها ... !!

\_ فليجعل الله المالك المظفر ملاذا للدين ... وإنه لكذلك

وليجعل الله بلاطه ملجأ للدنيا والدين معا ... !!

ــ ولقد تشبُّمهُ البحر بك فصار مانحاً للجواهر

ولكنك تمنحها باسماً أما البحر فعلى صفحته تجعدات كثيرة من الموج ... !!

. ــ لقد بحثت الأزمانُ الطويلة عن ماك مثلك .

فلم تر لك قريناً في أصالة الرأى و بعد النظر ... !!

ـ لقد كنت في شك من فكرة السمو على الفلك

حتى كشف لى قدرك عن عين اليتين ... !!

\_ إن الشمس تضع رأسها على أعتابك

لعلها تحظى بتقبيل يديك يوم الاستقبال . . !!

أسأل الله أن يكون لك أسمى المواقع

في الميدان ... ما دمت حيا ... أيها الملك العظيم ... !!

فقد صنعت من المجرة طوقا وحلية لسرج جوادك

واتخذت من الفمر زينة للجام فرسك ... !!

<sup>(</sup>١) المراجع . وردت العبارة بالعربية في الأصل

- وارتعدت الشمس خوفا منك ، فبدت نحيلة صفراء اللون كالزاهد ، وحاولت أن تنزوى خلف الجمل كالنحلة ... !!
- فلما ترنمت بدعائك نجت وأشرقت ، فكان دعاؤها لك ... شفاءً لها ... !!
- وإن الشمس لتضطرب إذا رأت ، تجعداً على جبينك من أثر الغضب ... !!
  - \_ إن قوة خصمك لاتقاس بشيء أمام قوتك
  - فأنت كاء الحياة ... وهو كالماء الآسن ... !!
  - وأني يكون لخصمك الذليل ، رأى قوى وعزم متين مثلك ... !!
- فإن شرارة تظهر من غضبك ، تجعل أسد الفلك الهصور يكن في عرينه ... !!
  - وإن شيئاً يبدو من لطفك ، ليجعل الماه المعين خَـجلاً من فيضك ... !!
    - ــ وإذا حملت الرياح قدراً من رائحة خلقك إلى الصين
      - فإن عبيرها يطغى على رائحة المسك ... !!
      - فليبقك الله خالداً سعيداً ما بقيت الدنيا
      - لأنك الختار لهذه الدولة من من سائر الملوك ... !!
        - وما دام دعائی قد اقترن بالإجابة
    - فإنني لن أتعب مسامعك بأن تسمع من المديح أكثر من هذا ... !!

# السلطان ركن الدنيا والدس

# ارسلان بن طغرل بن محمد قسيم أمير المؤمنين

كان السلطان ارسلان ملكا أحر الوجنتين ، جميل الوجه طويل اللحية ، خفيف الشعر ، طويل الذؤابة ، ربع القامة ، ممتلىء الجسم .

وكانت مدة ملكه خس عشرة سنة ، وسبعة أشهر (١) ، ومدة عمره ثلاثا وأر بمين سنة وتوقيعه : « اعتضدتُ بالله (٢) » .

وكان وزراؤه هم : الوزيرشهاب الدين (٢) بن ثقة الدين عبد العزيز، [س٢٨٢] والوزير فخر الدين بن معين الدين (٥) .

وحجابه هم .: الأمير الحاجب مظفر الدين بازدار (٦) ، والأمير الحاجب الأتابك المراد الله الأمير الحاجب الأتابك نصرة الدين يهلوان (١) .

وكان السلطان ارسلان جميل الطلعة ، حسن السيرة ، ذا حياء وحمية ، بطىء الغضب ، سريع الرضا ، وكان الكرم والمروءة غالبين على أخلاقه ، والحلم والسكون ظاهرين في أحواله .

<sup>(</sup>١) أي من ذي المعنة سنة ٥٥٥ ه إلى جادي الآخرة سنة ٧١ ه .

<sup>(</sup>٢) ني د م ه : اعتصمت .

<sup>(</sup>٣) تزيده زن ، : عود ،

 <sup>(</sup>٤) تزيد و زن ، المختص .

<sup>(</sup>ه) تريد د زن ، : الدركزيني .

<sup>(</sup>٦) المقسود هو نفس مظامر الدين ألب ارغون بن يرنقش اليازدار

<sup>(</sup>٧) تزيد د زن ، ( س ٢٩٧ ) : طغرلتگين .

<sup>(</sup>۷) تزود و زن ، ( ص ۲۹۷ ) : طفراتدین .

<sup>(</sup>٨) هو ابن شمس الدن المدكَّز ، وأخو ال-لطان لأمه.

مثل: « من قُوْبَ بِرُّه بَعَدَ ذِكُرُه (١) ».

[ بيت فارسى في الأصل ، ترجمته : ]

كل من يختار الهبة والعطاء ، تتجاوز سمعته الطيبة أفلاك السياء ... !!

فلم يسمع صاحب حاجة منه لفظة « لا » أبداً ؛ ولم ير خادم منه جااء وذلاً قط .

مثل: «أكرم الشيم أرعاها للذم » [بيت فارسى فى الأصل، ترجمته:]

أداء الحق أجمل أنواع الكرم

فينبغي اختيار طيب الذكر ، فالعمر لحظة يتلوها عنم ... !!

وكان متغافلا عن أمر الدخل والخرج ، وضبط أحوال الخزانة ، وشئون العرش وغير ذلك من الأمور ، كاكان متساعاً متساهلاً في تحرى الأمور وتفحصها ، وكان محباً للتنعم ، باحثاً عن الترفه ، مبالغاً في التكلف والترين في الملبس والمأكل ، ولذلك فقد ارتفعت في عهده أثمان الملابس الفاخرة ، والثياب الملونة ، والملابس المخططة ، والأقشة المزركشة بالذهب ؛ ولم يلبس شخص قط ، قدر ما لبس من الملابس الفاخرة ، ولا وهب قدر ما وهب منها ، ولم تُرَ ملابس في لطف ملابس ؛ وكانت ملاطفاته في مجلس الأنس تبلغ غاية المكال ، كاكان لا يؤذى شخصاً أبدا في محفله بفحش القول ، أو لغو الكلام أو السباب ، ولم يكن يصدر من شخص قط حركة خارجة عن اللياقة في وجوده ومحضره .

مثل: « إذا كَرُنتُ السجيَّة ؛ حَسُنتَ الطويَّة (٢) »

<sup>(</sup>۱) د فق ، ورقة ۱۳ <sup>ب</sup>.

<sup>(</sup>۲) د فق ، ورقة ۸ ب .

#### [أبيات فارسية في الأصل(١)، ترجمتها : ]

[س ۲۸۴]

إذا قُـنـــ المُـلك وتقررت الولاية لسلطان ،
 انعكس نور مُلـكه على الفمر فأضاء الآكوان ... !!

\_ وامتالات الولايات بفضل عدله فرحا وسرورا ، وانطلق جميع المسجونين ... فصاررا أحرارا ... !!

فهو يرفع الجزية عن جميع الابواب ...

ولا يطالب أى مزارع بشيء من الخراج ... !!

ويرفع الظلم عن المظلومين في هذا العالم،

ويقضى على قوانين الجور والمظالم ... !ا

ويجعل جميع المدن والقرى تسلم أمرها إليه.
 لأن الدنيا جميعها تديمُ الدعاء له ... !!

وقد تصادق، بفضل عدله، الصقر والعصفور،
 وشرب الذئب والحل الماء معا من معين واحد…!!

وأقسم الرعايا \_ القريب منهم والبعيد \_

عا هو متصف به من عدل وإنصاف ورأى سديد ... !!

وغر اليُسر أطراف الدنيا ، وبدت آثاره وفيرة
 وتضاعف محصول الغلال مرات كثيرة ... !!

لأن نية الملك إذا حسنت ، صار الترابُ تبرأ ... والعشب وردا ... !!

والشجرة الخبيثة تكون جافة الاغصان ضعيفة

أما الملك صاحب النية الحسنة فيمون الطالع ... !!

وإن كل ناحية لتتحدث بأن ماهى فيه من نعمة أو ضيق مرجعتُه إلى رأى ملكها ونيّسته ... !!

ولما توفى أبوه السلطان طغرل بن محمد برحمه الله ـ كان عمره أقل من عام ،

 <sup>(</sup>١٠) من منظومة خسرو وشيرين لنظاى ق ٠ جاوس شيرين على العرش ق مكان عمتها ٠
 ( الحملة ، طبع طهران س ١٠٢ ) .

وكان ابن عمه ملكشاه بن سلجوق بن محمد - أيضاً - في نفس السن ، فرباها السلطان مسعود ، وأرسلهما إلى المدرسة .

مثل: « من أدام الشكر ، استدام البر (١)  $\alpha$ 

واستمر السلطان مسمود يصطحب ملكشاه وارسلان معه إلى سنة أربعين وخسيائة ، حين سار من بغداد عن طريق « دربند قرابلي » لقتال « بوزابه » ومعه جمع من الجيش بطريق آ ذربيجان ، فأرسلهمامن دار الملك إلى قلمة تكريت ، وأودعهما لدى الأمير الحاج مسمود بن بلال ، والى بغداد (٢) ، وكان حاكا على هذه القلمة ، فمكثا في القلمة بضع سنين (١) ، حتى غير الزمان الأحوال بتقلباته ، وانتقل السلطان مسمود من الدنيا ، وجلس بعده ملكشاه بن محمود [س ٢٨٤] مدة أربعة أشهر على العرش ، ثم جاء السلطان السعيد محمد بن محمود – الذي كان صهراً لمسمود وولياً لعهده – من خوزستان بعد أن استدعاه خاصبك بن بلنكرى ، وجلس على العرش في آخر شوال (٤) سنة سبع وأربعين وخسمائة ، وفي سنة عمان وأربعين وخسمائة ، وفي سنة من بغداد ، وترك إيالتها لنواب دار الخلافة ، بسيب توجسه من تصرفاتهم من بغداد ، وترك إيالتها لنواب دار الخلافة ، بسيب توجسه من تصرفاتهم من بغداد ، وترك إيالتها لنواب دار الخلافة ، بسيب توجسه من تصرفاتهم من يذهب إلى بغداد مع «حسام الدين البغوش (٥) السلاحي » – الذي كان

٠ (١) د فق ٢ ورقة ٢٨ ب.

<sup>(</sup>٢) ارجم إلى ما سبق عند ذكر رحلة السلطان مسعود إلى آذربيجان .

<sup>(</sup>٣) من سنة ٤٠ ه إلى ٤٠ ه وهو هنا يشير إلى تولىانة تعالى • فلبث في السجن بضع سنين ، سورة يوسف آية ٤٢ .

<sup>(</sup>٤) ارجع إلى ما سبق عند ذكر مجيء الــاطان عمد من خوزستان وأعتلائه العرش .

<sup>(</sup>ه) ذكر في د زن ، باسم البنوس ، وفي • أ ا ، باسم • البقش كون خر ، .

صاحب قلعة « ماهكى (1) » وولاية « بندنيجان (٢) » — لاستخلاص بغداد ، ودفع جيوش أمير المؤمنين ، وقال للسلطان محمد : « لن تكون لنا طاقة على دفع الخليفة إذا نهض بنفسه لقتالنا لأن الأمراء — في مثل هذه الحالة — لن يقفوا في وجهه ، فيجب أن تأذن لواحد من الملكيين المقيمين في تكريت بالوقوف لمواجهة الخليفة (٢) » .

فوافق السلطان محمد على ذلك ، ولكنه عاد فندم بعد تحرك مسعود بن بلال ، فأرسل خطاباً يأمم فيه محجز الملك .

مثل: « من أسرع في الجواب ، أبطأ في الصواب (١) ه .

[ أبيات فارسية في الاصل، ترجمتها: ]

إن الـكلام الذي لاداعي لقوله ، كالشجرة التي لا ثمر لها ولا رائحة(°) ... !!

- فللقلب قوس ، وللسان سهم ، فلا تستهن بهذا المكلام الذي أقوله ...!!

فینبغی أن تكون مستقیا منزها عن العیوب
 وأن تترك آثاراً تدل على نبلك وشرفك (٦) ... !!

<sup>(</sup>۱) کانت قلمة ماهکی یقول ۱۱ ، فی بلدة ۱ لحف ، من أعمال بنداد ، ج ۱۱ ، ص ۱۲۹ وس ۱۲۶ وغیرها .

<sup>(</sup>٢) كذا في وجت ، ويدو أنه هو الصواب ، وفي النسخة الأصلية ، يبذنجان ، والمقصود و بندنيجين ، ندنيجين ، معربه من و وندنيكان ، بقول يافوت وقد عالى حدالله المستوفي انهم كانوا يسمون و بندنيجين ، في عصره و بندنيكان ، ارجم ص ٦٣ من كتاب Le Strange: The Lands of the Eastern Caliphate.

إذن قالقريب من الصعة أن بندنيجان ، هى نفس بندنيكان ، وقد ورد فى معجم البلدان المؤت (ج ؛ ، س ٣٥٣) أن بندنيجين وبلدة الحشف، كانتا معا فى ناحية واحدة ، فلاشك إذن فىأن قلمة ما هكى قريبة من بندنيجين أو ، (بندنيجان ، ارجم إلى ١١٠ ، ١١ م ١٦٥)

<sup>(</sup>٣) د ۱۱ ع ۲۱ ع ص ۱۲۹ عود زن ع ص ۲۳۲ -- ۲۳۷ .

<sup>(</sup>٤) د فق ، ورقة ١٦ ب .

<sup>(</sup>۵) د شه ۲ س ۱۱۷۵ ، س ۲۰ .

<sup>(</sup>٦) دشه دس ۱۱۲۱ د س ۳ -- ۱ .

فاجعل كلامك دائماً عن عقل وروية
 وسُسَقُ حديثك بصورة تتفق ونبل قصدك ... ١١

وكان السلطان يدبر مع « البغوش » شيئاً آخر ، ولكن الله يأبى إلا مايشاء ، وعمل القضاء عمله ، فلما أخرجوا ارسلان قاتلهم أمير المؤمنين المقتنى ، وحلت الهزيمة – أولا – بحيش أمير المؤمنين ، واشتغل الجند بالنهب ، ولكن جيش أمير المؤمنين رجع مرة ثانية ، وهاجهم ، فحلت الهزيمة بالبغوش ، فلجأ إلى ولاية ماهكى ، وحجز الملك معه حتى توفى (1) .

#### [ بيتان فارسيان في الأصل ، ترجتهما (٢) : ]

\_ إذا بقيت في الدنيا طويلا ، فسوف يتعب جسمك فتطلب الرحيل ... !!

ـ فهي بحر خضم لا قاع له ، ولا .فتاح لكنز أسراره ... !!

فلما مات البغوش ، جاء « سنقر الهمداني هوالتحق ببلاط السلطان ارسلان ، وتوجه إلى حضرة الأتابك ايلدگر ، لأن والدة السلطان كانت في عصمة ايلدگر ، وكان سنقر يجيد التقرب ؛ والحق أن مثل هذا العمل كان تقرباً عظيا ، وفرصة مغتنمة ، وقد أقام السلطان ارسلان مدة عند الأتابك أيلدگر الذي كان في منزلة أبيه ، وظل عند أمه محفوفاً بالإعزاز والإكرام (١٠) .

#### [ أبيات فارسية في الأصل ، ترجمتها : ]

تدبر أفعال الفلك الدرار
 فهو يحدث بدورانه كل الأمور ... !!

<sup>﴿ (</sup>١) حديث هذه الواقعة في منطقة بيجمزًا أوبكرًا في أواخر سنة ٤٩هـ هـ .

<sup>(</sup>ارجع في تفضيل ذلك إلى و زن ، ص ٢٤٠ ، والم ع ١١ ص ١٢٨ - ١٣٠)

<sup>(</sup>۲) د شه ۱ س ۸۰۱ س ۲ - ۷ ۰

<sup>(</sup>٣) هو سنقر الخار تكين والي همذان ، ( ارجم إلى ١١٠٠) .

<sup>(</sup>٤) دڙن ۽ س ٢٣٩ ۽ دال ۽ ١١ س ٢٣٠ :

فينبت من الشوك وردا نضيراً
 ويجعل التراب بفعل الحظ الحسن مسكا جميلا(١) ... !!

ـــ ويحدث مايريد بلا مراء ولا ينقص ماقدر له النماء<sup>(٢)</sup> ... !!

فلما رحل السلطان محد من الدنيا ، احتل سليان مكانه - كا مرذكره - وكان الأتابك ايلدگر أهم الأركان التى اعتمد عليها ملكه ، فلم يكديلى العرش ؟ حتى عهد بولاية العرش من بعده للملك ارسلان ليسترضى بذلك [س٢٨٦] الأثابك ، ويكسب عطفه ومودته ، وكأنما الزمان كان يعجل بتولى ارسلان بدل سليان ، فأخذ حظ صاحب العرش في الأنخفاض ، وأسرع في الأفول فلم تكد تمضى ثمانية أشهر على توليه العرش حتى وصل إليه من الكواكب السبعة أمر العزل ، ومنشور الإقالة ، فارتفعت رايات السلطان ارسلان في سماء هذان ، وازدانت الأرض بعظمة دولته ، ومضاء سيفه ، وإصابة رأى الأتابك الأعظم (٢٠٠٠) فأطاعه أمراء الأطراف ، واستراحت الرعية في ظل عطفه وعدله ، فترين به عرش السلطنة ، فكان يحكم الدنيا بالعدل والعطاء ، ويقضى العمر حسن السمعة طيب الجزاء .

## [ أبيات فارسية في الأصل ، ترجمتها<sup>(١)</sup> : ]

ب إذا أردت العظمة فعليك بالسخاء ،

فلا تففل كيس نقودك أبدا عن العطاء ... !!

<sup>(</sup>۱) د شه ، س ۸۶۰ ، س ۱۵ -- ۱۹ ،

<sup>(</sup>٢) د شه ه دن ۴۹ ٤ ٤ س ٦ .

<sup>(</sup>٣) • الأثابك الأعظم ، كان لقب شمس الدين ايلدكر(ارجع إلى •زن، ص٢٩، ٣٠).

<sup>(</sup>٤) من خسرو وشيرين لنظامى ؤ وصف ملك خسرو پرويز وعدله ( الخمسة ،طبع طهران س ١٣٥ ) .

وصرف أمور العالم في سرور
 وخذ خراجه وأنفقه في حبور ... !!
 ولا يمكن أن تملك العالم وحدك ،
 ولا يمكن أن تنفق دخله بمفردك ... !!
 فانظر كم جمع قارون من كنوز الدنيا
 فهل ساوت كنوز الدنيا في النهاية متاعبها ... ؟!

وأسند كرسى الوزارة إلى السيد «شهاب الدين ثقة » ؛ وعقد زواجه على خاتون السكر مانية (١) ، ذات المهدالرفيع ، وانتظمت أمور الدنيا تماماً من جميع الوجوه .

وفى آواخر سنة خمس وخسين وخسمائة ، وأوائل ست وخسين وخسمائة ، توجه سلطان العالم والأتابك الأعظم من ساوه إلى إصفهان ، فى فصل الشتاء ، وكان الأمير عن الدين صماز والياً عليها ، أما الأمير حسام الدين إينا بج فكان قد استسلم للملك محد (<sup>7)</sup> ، وفى تلك الأثناء بدا على عز الدين الضعف والخور ، فاتحدمع حسام الدين إينا بج ، وأرسل شخصاً إلى فارس لاستدعاء الملك محمد ، وأعلن هو العصيان ، وكان الأتابك على باب همذان ، فتوجه السلطان ومعه شرف الدين كر دبازو ، وناصر الدين آقش إلى باب همذان ، وجاء الملك محمد من [س ٢٨٧] فارس إلى إصفهان ، وكان إينا بج وصماز فى ركابه ، ثم توجهوا إلى همذان عن طريق كابله ، وكان السلطان والأتابك والأمراء قد ساروا أمامه ، والتق الطرفان عند كابله – بالقرب من قلعة « فرحين (٢) » ودارت بينهما معركة شديدة (٤) ، عنها توجه حلت الهزيمة فى نهايتها بالملك محمد ، فذهب إلى خوزستان مدحوراً ، بينها توجه عز الدين إلى ناحية قم ، وسار إينا بج نحو الرى (٥) .

<sup>(</sup>١) ارجع إلى ما ذكر عنها فيما سبق .

<sup>(</sup>٢) هو أُخو السلطان ارسلان ( ﴿ زَنْ ﴾ س ٢٩٨ ) •

<sup>(</sup>٣) و تىگ ، قلعة فرزىن ، ص ٢٧١ .

<sup>(؛) «</sup>كان اجتماعهما بنواحي الـكرج ، « زن ، س ٢٩٨ ) .

<sup>(</sup>ه) ارجع في شرح كيفية هذه الحرب إلى • زن ، س ٢٩٧ — ٣٠٠ .

مثل: « من طلب الرياسة أحسن السياسة (١) » .

وتوجه سلطان العالم ، والأتابك الأعظم إلى الرى فى إثر إينانج ، ولكنه هرب إلى جرجان خوفاً منهما وفرقا .

مثل: « مَنْ عَمِيَ عن العِبَرْ ، عَثَر بالأجل (٢) ».

[ بيت فارسى في الأصل ، ترجمته : ]

\_ إذا لم تأخذ العبرة من دروس الآخرين حق عليك أن تصير من الهالحكين ...!!

ولما طالت غيبة الأتابك عن أرّان وآذر بيجان ؛ لانشغاله بترتيب الملك ، طمع ملك الأبخاز في بلاد الإسلام . فسار على رأس جيشه وخرج عن طوره · مثل : « من جهل قدره ، عدا طوره (٢) »

[ بيت فارسى في الأصل ، ترجمته : ]

\_ كل من يجهل نفسه وقدره ، يجاوز حده وطوره ... !!

فسار جيش الإسلام في ظل الرايات السلطانية مستظهراً برأى الأتابك ورويته ، قاصداً ديار الكفر ، وخرج الجند بنية الجهاد ، و بلوغ درجة الاستشهاد في سبيل الله .

مثل: من ضعف رأيه قوى ضِدَّه ، ومن ساء تدبيره أهلكه جده (۱) .

[ بيت فارسى فى الأصل ؛ ترجمته : ]

ـ سوء الرأى يقوى الضدَّ ، ويصرف عن صاحبه تُحسن الجَّـد ... !!

<sup>(</sup>۱) دنق، ورنه ۱۳ ب،

<sup>(</sup>۲) دفق، ورقة ۱٦ ب، وهو يروى « بالغير » بدل د بالأجل ، .

<sup>(</sup>٣) د ١١، ق حوادث سنة ٧٥٥ ه ( ج ١١ ص ١٨٨ ) .

 <sup>(</sup>٤) ، نق ، ررقة ١٦ - ١ .

واجتمع الجنود حولهم من كل ناحية ، فهجموا على الكفار على الفور .

[ أبيات فارسية في الأصل ، ترجمتها (١) ]

- تس ۲۸۸

\_ لَـكَثرة مَا اجتمع من الجند حول السلطان

امتلات بهم جميع الهضائب والوديان ... !!

وحینها تحرك هذا الجیش الهائل من مكانه

خيل إليك أن الكون قد تحرك فتزلزل بنيانه ... !!

وتقابل الجيشان وامتشقا الحسام

ورتبا صفوفهما في الجناح والقلب والأمام ... !!

ودوّت أصوات الحراب وقرقعة السيوف

فارتعدت الفيلة ووجلت الأسود ... !!

وارتفعت دقات الطيول فسمعها المونى ... لشدتها ،

وسُلبت العقولُ من رؤوس الاحياء ... لرهبتها ... !!

وأصم صهيل الخيول أذن الارض لقوته

وكأنما صب فيها زئيقاً خرقها لشدته ... !!

وامتشق الفرسان سيوفا تنثر البرق من أطرافها

وكشرت أسودُ الحرب عن أنيابها ... !!

\_ فكمنت الآجال الأرواح تتصيدها ، وبدت القيامة في إحدى صورها ... !!

واتجهت السيوف الحادة إلى القلوب ،

فقامت الساعة في الدنيا وكثرت الخطوب ... !!

\_ وتطايرت السهام فوق الرؤوس في صورة هوجاء

فأخذت الهز مة طريقها إلى قلوب الأعداء ... !!

ــ ولم ينج في الحرب قوى أو ضعيف،

فقد هلك الجميع بطعنات السيوف ... !!

<sup>(</sup>۱) من خسرو وشیرین لنظای فی وصف حرب خسرو مع بهرام ( الخمة ، طبع طبران ، س ۹۷ ) .

- وكانت المهام تكنشفكذ في الدروع
   فتشيع الموت ... فتنقبض القلوب والضلوع ... ١١
- ـ فنعمت بالفتلي جوارح الطيور ، وظفرت بالغنيمة الصةور والنسور ... !!
  - وسالت الدماء حتى أصبحت أمواجا متلاطعة
     فغمرت الارض وكأنها أنهار زاخرة ... !!
    - وتطايرت الرؤوس بفعل الحراب
       وتظةحت الاعلام في شدة واضطراب ... !!
      - وقطع الموت رؤوس الأبطال الأقوياء
         فؤنك على موتهم الأرض والسماء ... !!
  - ـــ وتقطعت حمائل السيوف لسقوط الجنود على الارض ووقوعهم فى المعارك بين قتيل وجريح ... !!
    - \_ وُجُحَّت أصوات الاتراك في هذا الفتال
       من كثرة الضوضاء في وقت النزال ...!!
    - وتلو"ن حرير الأعلام باللون الاحمر
       فأصبحت تبدو وكأن النار مشتعلة فيها ... !!
    - ولم تكد السيوف ترهق الارواح
       حتى سالت الدماء في الهضاب والوديان ... !!
  - ولم تكد السهام تصيب مفارق الرؤوس
     حتى سقطت كما يسقط الورق فى فصل الحريف ... !!

ولولا تفكير الأتابك الأعظم واحتياطه — وها اللذان منعا من الهجوم على جيش الإسلام — لما نجا أحد من الجند ، ولما هزم ملك الأبخاز ، ولما تمكنوا من الاستيلاء على كل هذه الأعلام البيضاء ، والصابان الذهبية ، وأوانى الشراب الفضية ، وكثير من أموال الخزانة ، وأدوات الشراب، وقد هرب ملك الأبخاز ، ونجا بنفسه ، ورضى من الغنيمة بالإياب .

#### [ بيت فارسى في الأصل ، ترجمته: ]

حرب بوجه أصفر ... خوفا من وميض السيف الأزرق
 كما يتساقط ورق الربيغ ... جزعا من ريح الحزيف ... !!

وفي المدة التي شغل فيها جند الإسلام – عز نصرهم وشد أزرهم – بالجهاد في سبيل الله ، وجد الملاحدة الملاعين فرصة مواتية ، وأقاموا ثلاث قلاع محكمة ، قبل أن يعلم أهل قزوين<sup>(1)</sup> بنشاطهم ، كما أنشأوا حيطاناً من الآجر والجص في صورة مضلعة ، وكانوا ينقلون أدوات البناء على ظهور الحيوانات ليلا ، حتى استطاعوا أن يبنوا حيطانًا عالية متينة في مدة قصيرة ، وأن ينصبوا المجانيق والمرادات فوق القلاع ، وأن يجمعوا الذخائر ، ويحكموا الحصون ، فتوجه أهل قزوين إلى دار الملك ثائرين مضطربين شاكين ، وكانت صيحات عويلهم تجاوز عنان السهاء فانتقل سلطان العالم ، والأتابك الأعظم ، وأمرًاء الدولة من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ؛ لأن هذا القتال كان داخل ديار المسلمين . وخربوها ، وقتل أغلب هؤلاء الملاعين ، وأقام المسلمون مكانها أبراجاً للمراقبة ؛ وأخذ حراس المسلمين يحرسون هذا المكان باستمرار ؛ ثم سار المسلمون من قزو من إلى ولاية « قهاب » واستولوا على القلعة ، التي كان المخاذيل قد بنوها في عهد السلطان السميد مسمود رحمه الله ، وكانوا قد بنوها فوق قمة جبل مرتفع وسموها « حبان گشای ».

وفى بدء إنشاء هذه الفلمة ، نزل السلطان مسعود وجميع الأمراء والجند في سنح الجبل المقامة عليه ، وأقاموا ثلاثة أشهر ، نصبوا في خلالها المجانيق حول

<sup>(</sup>١) كان ذاك ق سنة ٦٠ه هـ ( ارجم إلى ١١٠ ، ج ١١ ، ص ٢١٠ ) .

أطرافها وحاصروها حصاراً شديداً (۱) محتى سقطت فى خلال أيام قليلة ، ثم ظهر خلاف بين الأمراء ، فانسجبوا من تحتها ، وتركوا جميع الآلات وأدوات الحصار ، وكان ذلك ب فى الحق ب غبناً عظماً ، ووهنا تاماً ، فقد قوى أمر هؤلاء المخاذيل فأخذوا يبالغون فى عمارة تلك القلمة و إحكام بنائها، لأنهم عدوا ماحدث فألاً حسناً ، وإلا فكيف يعجز سلطان بكسعود به و والأمراء وجيش العراق عن فتحها.

وقد استولى السلطان السعيد ارسلان على تلك القلعة بعد فراغه من الاستيلاء على قلاع قزوين ، وسماها « ارسلان گشاى (٢) » وأقام فيها حاكماً مسلحاً ، ومعه جاعة من المبارزين ، وهى موجودة فى أيدى المسلمين إلى وقتنا هذا .

وقد حدث هذان الفتحان العظيان فى بداية عهد السلطان ارسلان ، فقوى ظهر الإسلام ، ورفرفت أعلام الدين ، ووصل خسب ذلك إلى الأطراف والأقطار (٦) ، ثم جاء سلطان العالم والأتابك الأعظم ، وأمراء الدولة إلى إصفهان ، كا جاء زنگى (١) صاحب فارس إلى بلاط السلطان .

ثم توجه السلطان فی جادی الأولی سنة ستین وخمسائة إلی مرعی هزار (\*) ثانی ، و كان الوزیر نظام الدین ثقة مریضاً فتوقف فی إصفهان ، وأقام فی قصره فی محلة تیاورد (<sup>(7)</sup> . وقد توفی فی الثامن والعشرین من هذا الشهر ، وحملوا جثمانه إلی همذان حیث دفنوه ، فی الخانقاه التی بناها .

<sup>(</sup>١) كان ذاك في سنة ٤١ ه ه .

<sup>(</sup>٢) ذكرت في آثار البلاد للقزوبي باسم • آرسلان كشاد ، .

<sup>(</sup>٣) من رسالة الجوبني .

<sup>(؛)</sup> هو زنگی بن دکار السلنوی ، صاحب نارس ( ۱۱ ، ) .

<sup>(</sup>٥) في ‹ جت › ورسالة الجويني ‹ هزارخاني ، وفي النسخة الأخرى • هزارجاني .

<sup>(</sup>٣) وردت هذه التسمية يوضوح في • جت ، .

وكانوصول زنگى صاحب فارس إلى حضرة السلطان ، فى التاسع عشر من شعبان ، وأقام أسبوعاً فى حضرته ، وحظى فى خلاله بأنواع التشريف ، ثم رجع إلى فارس ثانية ، وتوجه سلطان العالم والأتابك الأعظم \_ بعد ذلك \_ إلى همذان

## [أبيات فارسية في الأصل، ترجمتها(١): ]

ــ خرج الماك متجها إلى الصحراء، بفأل سعيد في يوم مبارك وضاء

وارتفعت دقات الطبول وأنغام الناى بالتحية ، كما قامت الدنيا إجلالا

ــ ورفع قواد الجيش الاعلام ، وتوجه الشجعان نحو الصحراء

[٢٩١]

ــ ولما تقدم أعظم الملوك راكبا

سار في ركابه أصحاب العروش والتيجان

فربطت يد فغفور الصين في سرجه من ناحية ،
 وربط من الناحية الأخرى قائد جيش الروم .

\_ وكان الملك مبتهجاً متهلل الوجه ، وقد وضع على رأسه تاجاكتاج كيتباد

\_ وقد حملت الشمس غاشيته على كتفها كالخادم المطيع وصار القمر مركبا له كالعبد الذليل ... !!

وكان عله ، الحاوياني ، يرفرف فوق رأسه (۲)
 وكأنه سحابة تظلل القمر ... !!

ـــ وهو قوى ... لو سقطت إبرة من السحاب فلن تجد لها مكانا إلا فوق أسنّـة الرماح ...!!

\_ وقد تجاوزت أصوات نفيره أرجاء الأفق فأ معدت عين السوء عن هذه الدنيا ... !!

<sup>(</sup>١) من خسرو وشيرين لنظاى في د ذهاب جسرو إلى الصيد بناحية قصر شيرين ٠

<sup>(</sup> الحسة ، طبع طهران ، ص ١٤١ — ١٤٢ ) .

<sup>(</sup>٢) المراجم : عرف علم إيران باسم العلم السكاويانى ، وتذهب الأساطير الفارسية الله أنه اشتهر بهذه النسمية نسبة إلى حداد اسمه « كاوه » كان أول من رفه لاستنهان الناس ضد « الضعائد » الذي اشتهر بالدر .

- \_ وقدكورت الأرض من ثقل سيوفه ، وتحرك الريح من سير جنوده ... !!
  - \_ وسُددّت الطريق من كثرة السيوف التي أحاطت بالملك فلم يعد لاحد طريق إلى الخلف أو إلى الامام ... ١١
- ــ وكانت السيوف المرصعة بالذهب ، تلتف حول الملك وكأنها قلعة حصينة ... !!
  - ـــ وابتسمت الأفواه ... فنظمت له عتداً من الدعاء وأمرت الفلك أن يبعد السوء عن طريق الملك ... ١١
    - ــ وقد طوت أصوات الطبول فوق ظهور الأفيال آلاف الأمال من الصحارى والجبال ... !!

#### حوادث سنة ٥٦٠ وسنة ٥٦١ :

كان وصول السلطان والأتابك إلى مرعى « قراتـكين » فى الحادى عشر من شوال سنة ٥٠٥ه، و بعد خمسة أيام نزلوا فى القصر العامر «كوشك معمور » على باب همذان ؛ وكانت وفاة ناصر الدين آقش فى الحادى والمشرين من شهر ذى القعدة من هذه السنة ، على باب همذان ؛ ثم توجه سيد العالم والأتابك الأعظم وأمراء الدولة من هذان ، فى يوم الأحد آخر شهر ذى الحجة من سنة ستين وخسمائة إلى ناحية الرى ، ونزلوا على بعد مرحلة من «كوشك باغ » .

وكانت وفاة الأمير عز الدين صتماز فى يوم الأحد الرابع عشر من شهر المحرم سنة إحدى وستين وخمسمائة ، وكان بطبيعة الحال على بعد مرحلة من همذان .

وفى يوم الاثنين السابع من صفر ، ذهب الوزير فخر الدين بن أبى المعين (١) من باب همذان إلى ناحية ساوه ، ثم التحق بخدمة السلطان ، وأسندت إليه الوزارة.

ثم تحرك سيد العالم وأمراء الدولة من ساوه إلى ناحية الرى ، في يوم الأربعاء

<sup>(</sup>۱) يزيد د زن ، ، س ۳۰۱ : المخنس .

التاسع من صفر ، وكانت قد ثارت - قبل ذلك ببضعة أيام - رياح[س ٢٩٢] شديدة في ساوه ، اقتلعت رؤوس المآذن والخيام ، وصرعت الحيوانات ، وأحدثت خراباً فظيماً .

ووصل سلطان العالم إلى مدينة الرى فى يوم الجمعة الثامن عشر من صفر ، وتزل فى قصر الأمير إينانج فى حديقة «شوربا» وعين فخر الدين الكاشى — فى اليوم نفسه — وزيراً له ، كما أصدر أمراً بتعيين نصرة الدنيا والدين «جيان مهلوان» أميراً لحجابه .

وفى يوم الأربماء الرابع من شَهر جمادي الأولى سنة إَحَدَى وستين وخسمائة، توفى شرف الدين كردبازو، فى ظلام الرى تحت قبة الملك، ثم حملوا تابوته إلى همذان، ووضعوه فى المدرسة التي كان قد بناهاً. وأقام الأتايك العزاء فيه ثلاثة أيام، وكان أمراء الدولة وأعيانها حاضرين جميعاً، وشاعرين بالحزن لفقده.

## [ أبيات فارسية في الأصل ، ترجمتها : ]

- نحن الذين أحدثنا جميع ما فى الأرض من خير وشر
   ثم أسلمنا الجميم الضعيف للموت ... !!
- ــ فلو وجدت عرشا ، أو تاجا وكنزا ، أو شقيت وأحاطت بك المتاعب ... !!
  - فإن مكانك في النهاية هو القبر والتراب
  - فيجب عليك أن تغرس حنن الذكر ... اا
  - ـــ لأن الحير سوف يبق عدوحا بعد أن يجيء الموت ويحصد الخسير والشرير<sup>(۱)</sup> على السوا<del>ء ...</del> !!
    - ۔ ومن المؤكد أن مستترنا هو التراب ادا الدراك - - كارار الآد تــــا
    - وإننا لانعلم كيف تكون الدار الآخرة ... !!

<sup>(</sup>۱) دشه ی س ۱۷۷۰ ی س ۲ ۲ ه

- ــ فلم يولد إنسان إلا ليموت ، فالدنيا فانية ، ونحن راحلون ... !!
  - فاو نعمنا بالتاج أو بمظاهر العز والنعمة فإننا لن ننجو من قبضة الموت<sup>(۱)</sup> ... !!
  - \_ وليست لنـا ميزة على الموتى الراحلين فهم أحياء فرحون ولو أنهم راقدون ...!!
  - \_ ولو أن بعضهم لم يكن له فى الدنيا ثراء فإنهم سعداء فتمد خف حملهم عند الموت والفناء ... !!
- فلو عثمت مائة سنة أو خمسا وثلاثين
   فإن الحياة في الحالين تتساوى ... إذا تذكر الإنسان آلامه ومتاعبه (٦)

وكان إينانج قد لجأ إلى ملك مازندران (٢) ، ثم خرج سلطان العالم من مدينة الرى ، فى يوم الأربعاء الحادى عشر من جمادى الأولى سنة ٥٦١ هـ ، و تول فى منطقة «دولاب» وجاءه أ— فى اليوم نفسه — رسول حاكم مازندران ، [س ٢٩٣] ورسول إينانج ، وقبل ذلك توك إينانج ساوه وجر ذباذفان ، وماكان له خارج الرى ، حتى يرضى السلطان عنه ، واكتنى بأن تكون الرى — فقط — تابعة له ، فلما وصل إليه نبأ وفاة كردبازو رجع فى قوله ، وطلب ساوه وجر ذباذقان ، ومؤنا كثيرة فأرجعوا إليه رسوله محقراً ، ولم يجيبوا له أى التماس (١) ، وقالوا له : إذا أراد إينانج أن يلتحق بخدمة السلطان ، فعليه أن يقنع بما يعطيه له ، وإلا وجد جزاءه .

<sup>(</sup>۱) د شه د س ۱۷۷۶ د س ۱۹ – ۱۷ .

<sup>. (</sup>۲) د شده ص ۱۷۸۱ ت ۱۷ - ۱۹ ه

<sup>(</sup>٣) كان ملك مازندران في ذلك ألوقت علاه ألدين الحسن بن رستم بن على بن شهريار (١١٠ ج ١١ ، ص ٢٠٧ ) .

<sup>(؛)</sup> ارجع إلى د زن ، س ٣٠٠ .

#### [أبيات فارسية في الأصل، ترجمتها: ]

- إذا حتد قلب الملك على إنسان ، عجز عن تحرى العدل والدين<sup>(1)</sup>
- ولفد يستسلم المذنب العاصى ، إذا كان الحاكم تتياً مطيعاً الرحن (٢)
- وإن الشخص ليكون سعيداً منصوراً ، إذا كان قلبه عامراً بالعدل
  - ألا تعرف أن الذين ينتصون العهد ، لا يظفرون برضا الناس
  - وإنه لعظم من يزين لسانه بالصدق ، ويبعد عن طريق الالتواء
- فهو يضع عرش السعادة فوق الأرض ، ويحظى لعدله بالثناء من العظهاه (٣) .

وفى يوم الثلاثاء السابع من شهر رجب سنة ٥٦١ ه، تحركت والدة الساطان، والأمير القائد الكبير مظفر الدولة والدين قزل ارسلان من المسكر متوجهين إلى نخجوان ، ثم نزلا فى أعالى طهران ، وأما الأتابك الأعظم وأمراء الدولة ، فإنهم توجهوا فى يوم الثلاثاء الحادى عشر من شهر رجب ، سنة إحدى وستين وخسائة ، إلى ناحية « فيروزكوه » وكان السلطان لا يزال مقيا فى منطقة « دولاب » وقد يئس « إينانج » وأحس بالوحشة فذهب إلى ملك خوارزم ، يطلب العون والمدد ، فجاء سلطان العالم إلى باب همذان ، وذهب الأتابك الأعظم الى آذربيجان (٥) ، وأسندت ولاية الرى إلى همر بن على بار (٢٦) » فأمر بتعمير قلعة « طبرك » ، ووضع فيها آلات وذخائر كثيرة ، وأقام استحكامات عظيمة ، لأنها لم تكن بمنجاة من هجوم إينانج .

<sup>(</sup>۱) د شه » س ۱٤٥٦ د شه ۱ ۱۰

<sup>(</sup>۲) د شه ، س ۱٤٥٥ س ۲۹.

<sup>(</sup>۳) د شه د ص ۱۹۰۳ ، س ۷ و ۹ ،

<sup>(</sup>٤) هو أيضًا ابّن شمس الدين ايّله كُرّ ، وأخو السلطان لأمه ( ارجع إلى ١١ ، ج ١١ . سر ١٧٦ ) .

<sup>(</sup>ه) دزن ، س ۳۰۰ .

<sup>(</sup>١) ﴿ ذَكُرُ فِي ﴿ ١١ مِ ٢٣٠ بِاللَّمِ وَعُمْرُ بِنَ عَلَى يَاغٍ ﴾

وفى سنة اثنتين وستين وخمسائة ، جاء السلطان إلى مرعى [س٢٩٠] « شروياز (١٠ » على باب زنجان ، وكان إينانج قد أخذ المدد من ملك خوارزم ، وتوجه إلى العراق ثم جاء إلى الرى على رأس جيش عظيم .

مثل: « آفة الجند مخالفة القيادة ، وآفة الرعية مفارقة الطاعة (٢٠) »

#### [ بيت فارسي في الاصل ، ترجمته : ]

\_ آفة الجند مخالفة الملك ، وآفة الرعية عصيانه

وحاصر إينانج « طبرك » بضعة أيام ، ولكنه يئس من فتحها ، وكان « عمر بن على بار » قد أرسل خطاب استفائة إلى الأتابك بآذربيجان – قبل وصول إينانج ، ودعاه إلى الجيء على عجل .

وقد ترك إينا بج حصار طبرك ، وتوجه إلى أبهر وزنجان ، وكان جنود خوارزم يفضلون الإغارة والعودة إلى بلادهم ثانية .

واقترب الأتابك ايلدكر ، فاستقبله السلطان على بمد مرحلة أو مرحلتين ، ولما سمع إينانج بأنباء وصول الأتابك ، رجع من أبهر وزنجان .

وقد ارتكب جند خوارزم شناعات كثيرة فى ولاية أبهر وقزوين ، فكانوا يغيرون على أبناء المسلمين ، ويحملونهم رقيقاً ، كما نهبوا من قزوين ما يقرب من ألنى جمل من أحسن الأنواع ، وكروا راجمين إلى خوارزم .

<sup>(</sup>۱) ضبطت هذه السكلمة فى العراضة بفتح الشين المعجمة ، وسكون الراء المهملة وكسر الواو يعنى « شروياز « ولا أعرف درجة هذا من الصعة ، وكانت اسم موضع أو ناحية بالقرب من « چمن » [ سلطانية الحالية ] قرب زنجان ، وكان اسمها « چمن سلطانية ، يعنى روضة السلطانية ( أرجم إلى مقدمة ميرزا محمد القزويني على الجزء الأول من تاريخ جهانسكشاى ، من الطاحية ٢ ) .

<sup>(</sup>٢) و فق ، ورقة ١٦ أ .

## [ أبيات فارسية في الأصل ، ترجمتها (١) : ]

- \_ لاتتجرأ على الملوك، خصوصا إذا كان الملك رجلا ورعاً تتمياً ... ١١
- اللك يكون أحياناً سماً ... وطوراً دواه ، فلا تطلب من السم دوما شفاء
- ــ فحاول أن تتحرى دائما رضاء الملك ، وأن تبدر أمامه متهلل الوجه ... !!
- فإذا غضب الملك ... فالتمس المعذرة ، واعتبره ماحق الظلم ومانح العدل ... !!
- \_ إنك إذا استمعت إلى هذه النصيحة

وأصغيت إلى قولى المفيد هذا ... !!

فإنك لامحالة بالغ من الملوك بعلمك ماتريد

لانى لم أر شخصاً فى نَـصَـب بسبب العلم ... !!

وسار السلطان والأتابك والأمراء فى إثرهم إلى الرى ، فتوجه إينانج إلى جرجان ، لأنه لم يكن قد ترك مجالا للصلح .

وقضى السلطان شتاء ذلك العام فى الرى ،ثم توجه فى فصل الربيع — منسنة ثلاث وستين وخمسائة — إلى « نعل بندان » بالقرب من « مشهد » ، ثم ذهب الأتابك إلى آذربيجان ، ثم جاء فى شتاء هذا العام إلى ساوه .

واستولى الهوى على قلب « عمر بن على بار » لما لاحظ استحكام قلعة طبرك وولاية الرى ، فسيطر على عقله حب العصيان ، فسكان يتهاون في تنفيذ أوام « الأتابك » ويشترط المستحيلات .

مثل: « لا تُحَاجَّ سُلطانَك ، ولا تُلاَجَّ إخوانَك ، فمن حاجَّ سلطانَهُ قُهِرَ ، ومن لاجَّ إخوانَه هُجِرِ<sup>(٢)</sup>ه.

[ بيتان فارسيان فى الأصل ، ترجمتهما : ]

كل من يبدأ المحاجة مع الملك ، أو اللجاجة مع أخيه ... !!

<sup>(</sup>۱) د شه، س ۱۰۹۳ س ۳ سه ۲ ، ۹ سه ۱۰

<sup>(</sup>۲) د فق ، ورقة ۱۱ ب .

\_ فإنه يجلب النهر والخذلان لنفسه ، ويجعل الهجر والحرمان من نصيبه ... !!

فدعه ملطان العالم ، ودعاه إلى حضرته ، بالطريقة التي تجمله يغتر ؛ فلما وصل إلى ساوه اختلى به السلطان في اليوم التالى في قصر الديالمة ، في الجوسق الذي كان يعرف باسم السلطان .

مثل: « إِذَا قَلَّتْ الْعُقُولِ كَثُرَتْ النَّصُولِ (١٠) ».

[ أبيات فارسية في الأصل ، ترجمتها(٢) : ]

- قلب الإنسان وعتله هما أميرا بدنه ، وأعضاء جسمه الاخرى درع له
  - فإذا تلوث قلب الإنسان وعتمه ، فن العبث أن يصفو رأيه ... !!
- وفى مثل ذلك الجسم تتلوث الروح ، وكيف يسعد الجيش بلا قائد؟!
- وإذا لم يكن له رونق تفرق وتبعثر ، والجسد الذى لاروح فيه أيلتى في التراب وأمر السلطان بالقبض عليه ، وعلى « معين الساوى » وكان مستوفياً وسجنهما في ذلك الجوسق ، و بعد حبسهما ، أغار الجند على العتاد والخزانة ومكان الخيل ، وأسندوا أمر الاستيفاء إلى السيد عز الدين الذي كان في ذلك الوقت أحد نواب السلطان ، مم توجه سلطان العالم إلى باب همذان [٣٩٦] في صيف سنة ثلاث وستين وخسمائة ، وذهب في الشتاء إلى ساوه .

ولما سمع إينا بج خبر أسر « عمر بن على بار » توجه إلى الرى ، وطلب مدداً من حاكم ما زندران ، فاجتمع له جيش كبير ؛ فسار الأمير الحاجب الكبير نصرة الدين پهلوان ، والأمراء الذين كانوا فى حضرة السلطان إلى الرى ، فالتحم بهم إينا بج على باب الرى ، وحلت الهزيمة – أولا – بجيش إينا بج ، ولكن الاضطراب والضعف أصابا جيش السلطان ، بسبب الطيش وعدم النظام ، فرجع الأمراء مدحورين .

٠ (١) د فق ، ورقة ؛ ب .

<sup>(</sup>۲) د شه، س ۱٤٠٦، س ۲ – ۰ .

ثم توجه السلطان من ساوه إلى همذان ، وهلك من جيشه خلق كثير عند « بثر داود آباد » بسبب البرد الشديد . وجاء الأمير الحاجب پهلوان ، والأمراء في إثر السلطان إلى همذان ، ينها تقدم إينانج حتى بلغ ساوه ومزدقان ، وأحدث في الولاية خراباً شديداً ، ولكنه لم يجرؤ على الهجوم على همذان ، فرجع إلى الرى .

فله اسمع الأتابك نبأ هذه الواقعة ، توجه فى سنة أربع وستين وخسمائة إلى العراق ، ثم سار إلى الرى فى فصل الصيف ، على رأس جيش كبير ، وجاء سلطان العالم إلى خرقان ، وكان إينانج قد أحكم أسوار المدينة ، ووضع عليها الجانيق والعرادات ، فأهلك الأتابك ما فى الولاية ، وضاق الأمر على إينانج ، وأيةن أنه لا طاقة له بتحمل الحصار ، فطلب الأمان ، وتبادل الطرفان الرسل ، على أن يتقابل الأتابك و إينانج بعد أخذ العهود والمواثيق ، ثم يتوجه إينانج بعد ذلك إلى حضرة السلطان . ثم أمر إينانج بعد ذلك بفتح باب المدينة ، واستقر الرأى على أن يتم اللقاء بينه و بين ايلدگر فى اليوم التالى ، ولكن إينانج وجد مقتولا فى اليوم التالى فى نفس الخيمة التى كان قد ضربها على باب المدينة ، وهرب الغلمان الذين كانوا يتناو بون حراسته (١)

## [ أبيات فارسية في الأصل ، ترجمتها : ]

- \_ إن الفائد الذي يفتح العالم ، لا يحب أن يتجرأ على السلطان
- ـــ لأن ثورته إذا أخمدت وفشل، فلا يذكره شخص بعد الفشل والخذلان
- فتبصر حتى لا تزهو بحسن حظك وعلو شأنك، [س ٢٩٧] وإذا شعرت بالامان ابتعد عن الاذى والطغيان

<sup>(</sup>۱) ارجع فی کیفیهٔ قتل اینانج إلى ۱۱، فی حوادث سنهٔ ۲۵،۵ ه ( ج ۲۱، س ۲۲۹ — ۲۳۰ ) و « زن ، س ۳۰۳ .

- فإن وقت السرور يمر سريعاً ، وتحصى أنفاسك بمرور الزمان
  - وهذا رسم الدنيا المليئة بالتعب والآذى
     فلا تفخر بالتاج ولا تُسباه بالكنوز والاموال(١)
  - فلا نفخر بالناج ولا نسبام بالمحدور والأموال
  - فينها تنقضى أيامك ، لايبق تذكارا بعدك إلا طيب ذكرك
    - فلماذا تتشبث بالدنيا وتظل أسيرا للحرص
       مادمت تعلم أنك لاتعمر فيها طويلا(٢)
- فابحث عن الفضل ولا تحزن كثيراً ، فالدنيافانية ونحن لابد راحلون (٢) ... !!

وسلمت مدينة الرى وولايتها ، وتوجه سلطان العالم من خرقان إلى الرى ، وخرَّب القلعة ، وأسند أمر الرى إلى الأمير الحاجب الكبير نصرة الدين پهلوان ، واستقامت الأمور ، وجلس السلطان بضعة أيام على العرش فى الرى .

## [أبيات فارسية في الأصل، ترجمتها(١) : ]

- ـ جلس الملك الشاب السعيد على العرش ، في دار ملكه بالرى في أسعد الازمان
  - فعمر الدنيا وأنتذها ، ونجى الدولة من الفتنة والطغيان
  - فلما فرغ من أمر الدولة ، اشتغل ثانية بالعشرة والشراب في أمان
- \_ فكان يشغل ليله ونهاره بالعيش والصيد، فلم يكن يوما بلا صيد أو شراب

وظل عمر بن على بار أسيراً تحت الحراسة مدة ثلاث سنوات حتى وافاه الأجل المحتوم ، وسعى معين الساوى فى الخلاص من الأسر ، ولكنه توفى فى إثره (٥٠).

<sup>(</sup>۱) « شه ، س ۱۷۹٦ ت ۱۸ — ۱۸ . (۱)

<sup>(</sup>۲) د شه ۱ س ۱۹۵۵ ، س ۲۳ .

<sup>(</sup>٣) د شه، س ١٦٦١ ، س ٩ ،

<sup>(</sup>٤) من خسرو وشیرین لنظای ق ( جلوس خسرو علی العرش ) الخسة طبع طهران ، ص ۸۳ .

أو يد رسالة الجوبئ بعد ذلك دوق أثناء سنة أربع وستين انتقل خواجه غر الدين السكائي إلى رحمة الله ، .

وفى آخر سنة خمس وستين وخمسائة ، جاء الساطان من ساوه إلى إصفهان ، و برفقته الأتابك الأعظم والأمير الحاجب السكبير بهاوان ، والأمير القائد مظفر الدين قزل ارسلان ووالدة السلطان ، وأسند السلطان الوزارة في إصفهان إلى السيد جلال الدين بن قوام الدين ، فوضعت دواة الوزارة أمامه ، وكان يقيم في محله « تياورد » في قصر أبيه .

حكمة: «ليكن غرضُك في اتخاذ الوزارة واصطناع النُصَحَاء تكثير المُدَّة لا تكثير العِدَّة ، وتحصيل النفع لا تحصيل الجمع ، فواحد بحصل المراد خير من ألف يُكتَّرُ الأعداد ؛ ولا يَغُرَّ نك كِبَرُ الجِسِم مِمَّنْ صغرفي المعرفة والعلم، ولا طولُ القامة مَّن قَصُرَ في الكفاية والاستقامة ، فإن الدُّرة في صغرها ، أنفع من الصخرة على كبرها (٢) ».

# [ بيت شعر عربي في الأصل(٢) : ]

إِنَّ التَّذَى يؤذي الديونَ قَلِيلُهُ ولربَّهَا جَرَحَ البعوضُ الفِيلاَ

وتوجه السلطان في فصل الربيع من إصفهان إلى كندمان ومرعى بلاسان ، ثم جاء في الصيف إلى باب همذان ، وظفرت أمور الملك بتنسيق وتنظيم وتأمين . وكان السلطان يقضى الشتاء في ساوه ، وأحيانًا في همذان ، كما كان يقضى الربيع – أحيانًا — في مرعى « نعل بندان » ومرعى « چرخ » .

وفي سنة ثمان وستين وخسمائة أقام بمرحلة « سعيد آباد » على باب تبريز ،

<sup>(</sup>١) هو جلال الدين بن القوام الدركزبني ( ؛ زن ، س ٣٠١ ) ٠

<sup>(</sup>۲) ، فق ، ورقة ۱۹ ب .

<sup>(</sup>٣) لا بى الفتح البسق ( يتيمة الدهر التعالمي ؛ طبع دمشق ، ج ٤ س ٢٣٠ ) وقبله . لا يستغفنُ الفتي بعدوٌ ، أبدا وإن كان المعدو ضئيلا

وفي تلك السنة ، اغتصب عبد العزيز قلعة « روئين در ً » فتوجه السلطان الى همذان (۱).

وفى آخر سنة تسع وستين وخمسائة ، جاءت والدة السلطان س فى أثناء فصل الشتاء س من آذربيجان إلى همذان ، فقد استدعاها السلطان ، لأن ملك الأبخاز كان قد هجم من جديد .

فلما أصبح الجو معتدلا ، توجه السلطان صوب آذربيجان ولم يهيء أى مكان للمقام طويلا ، بل قضى عيد الأضى فى نخبوان ، ثم توجه منها إلى قلمة «بارسبازار» وكان الأتابك الأعظم والأمير الحاجب الكبير [٧٩٩] نصرة الدنيا والدين ، والأمير القائد مظفر الدين قزل ارسلان هناك ، فرسموا خطتهم على أن يتوجه السلطان مع جملة من الجند إلى ولاية الأبخاز فى اليوم التالى . فقد كان بينهم و بينها ثلاث مراحل فقط . ولكن السلطان مرض فتوقفوا ثلاثة أيام غير أنه لم يتماثل للشفاء ، ولم يطق التوقف . فأعدوا للسلطان مقاماً بجوار قلمة «كيليا» فأقام فيه هو ووالدته ، وتوجه الوزير والصحب وجماعة الجند للهجوم على ملك الأبخاز ، وطال مرض السلطان ، فانتقل من قلمة «كيليا» إلى «دون (٢٠) » واستمر مرضه بنفس الشدة . ثم توجه بعد أربعين يوماً إلى شاطىء نهر أرس ، وانتشر الوباء بين الجند ، فكان لا ينجو من الماثة واحد ، فهلك خلق كثير بسبب هذا الوباء ، وانتقل السلطان من شاطىء نهر أرس » إلى نخجوان ، وتوفى باقى المرضى فى أثناء الطريق وفى نخجوان . وتوفى باقى المرضى فى أثناء الطريق وفى نخجوان .

ونزل الأتابك الأعظم ومعه ملك الأرمن (٢) في مقابل ملك الأبخاز بجيش

<sup>(</sup>۱) جاء فى • جت ، وفى تلك السنة كان عبد العزيز قد نهب قاءة روئين دز وأقام فيها وأعلن المسسيان ومن الجائز أن المقصود بنهيها هنا الاستيلاء عليها، وليس معلوما من هو عبد العزيز .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وفي ياقوت • دوين • .

<sup>(</sup>٣) المقصود ناصر الدين سكان صاحب خلاط.

لا عدله ، فاحتمى الأبخازى بالغابة والجبل ، ولم تكن له قوة على المقاومة ، ولم يكن لجند المسلمين منفذ إلى هذه المنطقة الضيقة ، فأغاروا فى النهاية على «آق شهر» (١) التي كان الأبخازى قد بناها ، وكانت مدينة عظيمة ، فأحرقوها ، وخربوا الولاية ، ثم رجموا إلى نخجوان .

وأقام السلطان خمسين يوماً فى نخجوان ، ومعه ملك الأرمن والأمراء الآخرون، ومنحهم جميعاً خلما سنية ، ثم تحرك إلى همذان ، فلما وصل إلى تبريز جلوا إلى الأتابك الأعظم نبأ وفاة والدة السلطان فى نخجوان ، فلم يخبر السلطان بذلك حتى وصل إلى همذان ، وحينذاك أقام العزاء الحار ، وإنه ليخيل إلى الإنسان أن نظام تلك الدولة ، وقوام تلك الملكة ، كانا مر تبطين بوجود تلك السيدة السعيدة التي كانت متدينة خيرة تقية ، وكانت ترعى العلماء ، وترسل الصدقات والصلات إلى الزهاد ، وكانت تاك شيمتها وسيرتها .

ومن بين الأعمال المحمودة التي فعلتها أنه حينا كان السلطان يسير إلى آذربيجان لقتال ملك الأبخاز ، قالت للسيد الإمام شيخ الإسلام ظهير الدين البلخى، الذي كان مقدماً ومحترماً وإماماً لجميع أهل همذان، يقتدون به [س ٣٠٠] ويتبعونه: « إن لنا رغبة في أن ترافق بركات أقدام أثمة الدين وعلماء الإسلام سلطان العالم ، فعين لنا بضعة أشخاص من الأثمة الكبار ، ليجيئوا في معيتك ، وينالوا ثواب المجاهدين في سبيل الله » . فعين السيد الإمام شيخ الإسلام عشرة أشخاص ، فأرسلت إليهم هذه السيدة المتدينة عشرة بغال مجهزة لحل أمتعتهم ، وعشرة بغال لحمل الفراش وأدوات المطبخ والأبسطة والمعدات الأخرى ، كا أرسلت بضع هبات لنفقاتهم ، وأرسلت إليهم — كذلك — ألف قطعة ذهباً ،

<sup>(</sup>١) ممناها « المدينة البيضاء » .

لينفقوا منها فى الإعداد لسفرهم ، ثم قالت : « وسوف نأمر فى كل مقام بإعطائهم ما يحتاجون إليه » .

فلما وصلوا إلى هناك ، وتقدم جيش الأبخاز لقتال المسلمين ، حل ضعف بجند المسلمين ، فأثمر عمل تلك السيدة الفاضلة ، حين نادى السيد الإمام ظهير الدين البلخى فى الجند يحمسهم ، وهجم هجمة يحسده عليها « رستم بن دستان » (١) لو كان على قيد الحياة ، ثم تابعه الأتابك الأعظم وجميع الأمراء ، فحلت الهزيمة بجيش الأبخاز ، وتحقق للمسلمين نصر لم يجل بخاطر شخص من قبل .

وقد فعلت تلك السيدة السعيدة كثيراً من أمثال هذه الفعلة ، في رعاية العلماء ، و إرسال الصدقات إليهم .

و بعد وفاتها بشهر ، وصلت — أيضاً — إلى نخجوان (٢٦ أنباء وفاة الأتابك السعيد ايلدگز — تغمده الله برحمته — ، وقد دفنوه في همذان في المدارس التي بناها .

وقد حدث حينا أنموا بناء تلك المدارس ، وعينوا الإمام صنى الدين الإصفهانى للتدريس فيها ، أن أقاموا حفلا شائقاً ، حضره أنمة المدينة ، وأعدوا أنواعاً مختلفة من الأطعمة والحلوى ، و بسطوا مائدة ، وضعوا عليها الأوانى الفضية ، فارتكب واحد من الأنمة زلة ، فوضع آنية مملوءة بالطعام فى كمه ، وأراد المشرف على المائدة ألا يجعل نظر تلك السيدة السعيدة المبارك يقع على مثل هذا العمل ، فأص أن تكون جميع الأوانى من نصيب الأثمة ، و بذلك ارتفع شأن الأثمة .

<sup>(</sup>١) المراجع : بطل لمبرانى قديم ، صورته الأساطير بأنه المثل للشجاعة والفرونسية

<sup>(</sup>۲) وزن ، س ۳۰۱ .

# [ مصراع فارسى(١) فى الأصل ، ترجمته]:

ودفنوه فى تلك المدارس . و بتى سلطان العالم يعانى آثار المرض .

وفى سنة إحدى وسبعين وخسمائة ، عقدوا للسلطان على « ستّى فاطمة » أخت الأمير السيد فخر الدين علام الدولة (٢٠).

وقد نقلها السلطان إلى قصره ، فى أول جمادى الآخرة ، وتوفى بعد ذلك فى منتصف هذا الشهر .

وقد وصل هذا السلطان إلى أسمى درجات العظمة والسلطنة ، فلم يكن لأحد — من آل سلجوق — ماكان للسلطان أرسلان من أسباب الزينة والعظمة والجاه والسلطنة ، ورسوم البلاط ، ونظم الصيد ، وأبهة الحفلات وما فيها من مطربين وشعراء ، وأدوات الحرب ، والأمراء الأثراك ، والألبسة الفاخرة .

وكان شوراؤه — من أمثال مجير الدين البيلقانى ، وأثير الأخسيكتى — يسمون فى درجة النظم على الشمراء المتقدمين ، ونحن نذكر هنا بعض المدائح التى قيلت فيه وفى الأتابك محمد ، وفى قزل ارسلان .

قال مجير الدين البيلقاني القصيدة التالية في مدح السلطان ارسلان (٦)

<sup>(</sup>۱) من شعر لشاعر يسمي ( أستاد ليبي ) كان أحد شعراء مسود النزنوى ( ارجع الى تاريخ يبهق ، طبع كلكته ، س ۷۷ ) .

<sup>(</sup>٢) في و زن ، س ٢٠١ : غر الدن رئيس هذان

<sup>(</sup>٣) قال ناشر السكاتب ، المنع صديق الداخل سيد حمن تتى زاده مدير جربدة (كاوه) عريد فضله حده القصيدة من أجلى من نسخة ديوان مجير الدين البيلقانى الموجودة فى مكتبه برابن ، وعنوان هذه القصيدة فى تلك النسخة هو ( ويقول فى وصف الليل مختبا القصيدة عدم السلطان ارسلان ) ارجم أيضاً إلى نسخة ( ديوان مجير فى مكتبة بودلين بأكسفورد ورقة عدم السلطان الرسلان ) ارجم أيضاً إلى نسخة ( ديوان مجير فى مكتبة بودلين بأكسفورد ورقة عدم السلطان الرسلان ) .

### [ قميدة فارسية في الأصل، ترجمتها: ]

ــ انظر إلى الشمس وهي تشبه العجلة الذهبية ... تجدها درجا للدر المكنون ...!! وانظر إلى السماء الزرقاء ... تجدها مليئة بكنوز قارون ...!!

ــ وقد نقشت النجوم ستفها المقرنس، دون قلم فجعلته ذا ألوان وفنون ... اا

وقد ازدان مركب الفاك ليصلح مطية للهلال

وكمأتما وضعوا على رأسه التاج المرصع ... !!

[٣٠٢]

وانظر إلى القمر بين أجدحة الظلام

تجده يتلألأ بين آلاف النجوم المنتشرة في السهاء ... !!

\_ ما أعظم آلاءك ... ١١ يارب ... ١١

التي أقتتها لأجل الارواح المندسة التي تملأ الأفلاك ... ١١

وما أدق إبداءك ، وقد أسدل الليل ستائره على المشرق
 فكأنما وشوا الكتان المصرى بالحرير الاسود ... !!

ولقد يمكن تثبيت الذؤابة على علم الليل ، ورفعه على رمح ثاقب ،
 ولكن كيف أمكن تثبيت هلال العلم فى صفحة السماء ... !!

\_ ولقد استحالت دماء الشمس إلى ناحية المغرب

فضيت دراعة الأفلاك ما لمرة القانية ... !!

ــ فياربى ... اكشف هذا الليل الخادع ، وانهض أيها الصبح الجميل فلطالما أغاروا فيه على قلوبأحبائك ... !!

إن الفاك كالفنجان ، والشَفَق شبيه به
 وقد امتالا الفنجان بالدماء من قلوب الأرواح القدسية

\_ وعلى وجه الفلك آلاف العيون وحاجب واحد<sup>(۱)</sup>

ثم يستحيل هلال القمر بدرا

والزهرة تتراقص كالدرة طرباً وسرورا ،
 لان كواكب السهاء قد سقتها شراباً وفيرا ... !!

\_ وأصبحت مظلة سلطان العالم المباركة ،

<sup>(</sup>١) المراجع: يقصد آلاف النجوم وهلالا واحداً .

كالنسر الطائر ميمون الطالع في أرجاء هذه الفبة الزرقاء ... !! فهو ركن دين الحق ، وظل الله ، ومولى الخافقين ، الذي استقر يوجوده العقل وسادت أحكام القوانين ... !! ــ وهو السلطان و أبو المظفر ارسلان ، الذي يرعى الحق [س ۳۰۳] وقد أصبحت الفلوب رهبنةلدولته الباقية ... !! ــ وقد جعل الله نصف الانجم والافلاك خرجا له 🔍 وجعل ثلئي الربع المسكون ملكا موروثاً له ... ا! ـ وقد بسطت الأفلاك النسعة أيديها ضارعة " بالدعاء له ، ووقفت كهارون على باب السلطان الذي تشبه يده يد موسى ...!! \_ إن ظلته مثر ق كالشمس الساطعة ، ولكن من العجب ... أن شمسه لا ظلَّ لها ولا يعتورها غروب ... !! \_ وأجنحة مظلته تصد جريل طاوس الملائكة ، وقد ضمن الله لكل جناح منها آلاف الفتوح ... ا! ــ وهوكالاسد الهصور يصرع كل من عاداه ، وبجعل جيفته نهياً للكلاب، ودمه معجوناً بالتراب...!! \_ لفد امتلا جمحون بالماء لأنه تصب بالعرق خجلا من كفه، وإنه لاحق من يشكبُ كفُّ في السخاء بجيحون ١١٠٠٠ ــ فمارب ... اجعل ظله ثابتاً وباقياً واجعله مباركا في العالم كظل العنقاء(١) \_ واجعل سوف أعدائه كلملة كسوف الخطباء والأفلاك النسعة ذليلة أمام عظمته وقدرته ... ١١ أما سيفه المهند فيتفز في الرقاب كما يتفز الهندى في النار ويشعل النار في دم الأعداء ... !! ــ أيها الملك الذي تعد حروف اسمك الستة، [س ۲۰۶

حرزاً واقباً لافلاك السهاء السبعة ... !!

<sup>(</sup>١) المراجع : تذهب الأساطير الفارسية إلى أن العنقاء إذا وقع ظلتها على شخص أصبح ملسكا.

- ــ إنك قوة للافلاك جميعها ، وهي ليست شيئًا بالنسبة إليك ، وأنت في عقلك وهمتك أعظم من أفلاطون . . . ! !
  - \_ إن تراب ميدانك قد انعقد حول الفضاء الحالى فأصبح كا لافلاك حول كرة الارض ١١٠٠٠
  - وقد رفع حراسك الظلم بلفتة منك ،
     وطهروا هذه الارض منه مرات عديدة . . . !!
  - ودق سكان العالم النوبات الحنس لك ،

وفاقت ألحان طبلك الطبول جميعها . . . ! !

- و تاه كل نجم فى سقف هذا الفلك الجميل ،
   و افتتن بطرة مظلتك المباركة . . . ! !
- إن الافلاك التسعة كالفقاقيع بالنسبة إليك ،
   لان جودكفك طغى على نهرى النيل وجيحون . . . ! !
- وأنت سياف ماهر كا شعة الشمس المستقيمة ،
   فكل من يلتوى عليك تهوى به الارض في هوة سحيقة . . . ! !
- ۔ ویحسد البحران ۔ العذب والاجاح ۔ یدك وقلبك ویتمنیان ابتلاع شیء من جودك كما فعل الحوت بذی النون . . . ۱۱
  - ۔ وقد اقتلع سيفك جذور الظلم ، فارتفع عـلم العدل ، وقصيت على الظـلم كما قضى افريدون على الضحاك . . . ! !
- \_ وقد صنع الفلك من الأهلة سيوفا لجندك \_\_\_\_ ووشوا هذه السيوف بالذهب فوق جواد الفلك . . .! !
  - فانت زبدة الفطرة ، والحشم دونك في الجوهر ،
     وقد خلقنا جيعا لنكون خدما لك . . . 11
  - \_ يامليكى . . . . إن أفعال الفلك المخادع عجيبة حقا ، . . .
     وقد ملات قلبي دما وحرقة . . . ! !
  - ــ فأ يانا وأنا في رعايتك، يطرحونني جانباً كالثمالة وأحيانا وأنا بعيد عنك يقدحون في ويطعنونني . . . ! !

- وبدونك بتراكم الغم على قاي كالجبال
   وأصير حتيرا ويعلو مفرق التراب والرمال . . . ! .
  - فأنقذ بحير الدين من دلو الفلك و حسوته لانهما قد جعلاه ركهين السجن كيوسف . . . ! !
  - وهو يعرف أن الإنسان قد خلق من الطين الآسن
     ليعش تحت أسقف السموات السبع . . . ! !
- ــ اسأل الله أن يجعل تراب أعتابك كجلا لاعين الملائكة ، يامن رجوا باسمك إمليس اللعبن . . . !!
- وإنى اختم دعائى وأنا أعرف أن الملائكة الحافين بالمرش
   قد جعلوا هذا الدعاء مقرونا بالاستجابة . . . ا ا
  - و يقول في مدح السلطان والأتابك<sup>(١)</sup> :

## [قصيدة فارسية فى الاصل ، ترجمتها : ]

- المن يشبه وجهك لون الربيع النضير ،
- قد استقر الحسن على طلعتك الهية . . . ! !
  - ان ذؤابتك تأسر العقول بجالما،
- وإن غزاتك لتوقع الفتنة في شباكها . . . ! !
- - أصابه الخار ٠٠٠ رلم يتذوق شفتك الحمراء . ١١٠
    - إننى لم أصل إليك ، وفد احتجزت دمع عينى ،
       ودم قلبى ، حتى لا أحترق شرقا إليك ١١٠٠٠
    - والدهر قد ترك لى الحزن لما وجدنى بعيدا عنك ،
    - وجعلني فرافك قلقا أشتى بأحداث الزمان . . . ! !

       فلا تجف على الفلب الذي تعلق معشقك ،
    - ولا تعذب نفسا أخذت العهد على حبك . . . ! !
  - ــ ويا أيتها الزهرة النضيرة . . . ١١ إن أوراقك قد أسرت بعبيرها ،
    - (١) ديوان بجيب ني أكسفورد ، ورق ١٣ أ ١٥ ب

آلافا من العاشقين المولهين مثل . . . ! 1

\_ لقد سقطت مدرا تحت أقدام الغم،

وملات الدنيا فيضاً من دموع عيني ١١٠٠٠

\_ وأصبحت عيني كثيرة البكاء،

وصارت تشبه ببكائها سحب الربيع الممطرة . . . ! !

ــ ثم تبسم وجهك فسر ً الفلب وأشرقت العين ، لآن السلطان اتخذ مسلك العدل والإنصاف . . . ! !

ــ إنه أبو المظفر ظل الله في الأرض،

الذي ارتعدت الدنيا مثات إلمرات من سيفه ١١٠٠٠

مو ملك العالم أرسلان الذى أثمرت بفضله ،
 أشجار النصر والفتح فى جميع أرجاء الارض ١١٠٠٠

وهو الذي غمر عدله جميع الـكاثنات ،

فصادق النملُ الثعبانَ وَلم يتعرض له بسوء ١١٠٠٠

وإستظلت الدنيا بمظلته المظفرة ،
 وأشرق حكمه على أرجاء الدنياكأنه الشمس ١١٠٠٠!

ـ واكتسبت قبة الفلك ، اللطف والعظمة من قلبه في يوم حفله وسروره .

ـــ وقد ملا حكمه العالم سعادة وغنى ، فأخذت نقود الظفر عيارها منه . • . ١١

ــ ولقد عدّ الزمان أفراد العالم،

فبدأ بأعداء الماك ليقضى عليهم ويسقطهم من عداد العالم ٠٠٠!!

وكفُّه في وقت العطاء تنثر الدركالموج،
 وهي تسيطر على كنوز الأرض والساء ١١٠٠٠

\_ وقد انزوت الفتنة في ركن منعزل خوفا من بطشة وقوته ١٠٠٠

\_ و تاهت الخطبة والسكة فخراً باسمه وكنيته، واتخذتهما أساسا وقانونا ١١٠٠٠

- وقد ضمَّت دولته تاج طغرل ومحمود وعرشهما.، وجعلتهما في كنف هذا الملك المظفر . . . ! !

- وهو فى قتح العالم يلقب بالاسكندر الثانى لانه فتح جميع أرجاء الدنيا ١١٠٠٠
  - ــ ومن مفاخره أن الاتابك الاعظم إلى جواره .
  - وهو الأثابك الذي امتد نفوذه إلى جميع الأرجاء . . . ! !
    - ـــ ولقد منح الخريف نفحة من جلاله ،
    - فصار الخريف يشبه الربيع في جماله . . ! !
  - وخضع القيصر له كرها ، ودفع ملك الخطا الخراج له طوعا . . . ! !
    - وكان عدوه يظن الدنيا واسعة عليه;
    - ولكن هاهو بجال أجله ... ضيق أمامه ...!!
- ــ واشتعل صدر عدوه نارا، من شرر سيفه المتوهج كالشمس ١٠٠ [س٧٠٧]
  - یامن قوی بك ساعد الشرع ، واستقر بك أساس الدین -
    - ــ لقد حطم اسمك ناموس أهل الشرك،
    - واستولى منشورك على ملك قندهار .
  - واستهانت قوة سيفك الصلب ، بكل ما فى الدنيا من سهل وصعب
    - وبلغ ملك كرمان بفضاك كل مراده،
      - فحظي بالملك دون عناء وانتظار .
    - وتمتم ملوك العالم بملكهم وملك أجداده ،
    - لما نظرت إلهم بمين رحمتك وعطفك ... !!
      - \_ فالشرع بفضلك قائم ، والدين بك راسخ ،
        - يامن محق بعد لك كيان الظلم ١٠٠٠
    - ــ ويامن أشرقت الدنيا بنورك، وفتح العالم بسيفك المصقول ١٠٠٠!
    - ــ إنك حاكم العالم بحق ، أما من عداك فقد استعار الملك منك ١٠٠٠ ١١
      - وبابك كالكعبة ، إذا أشاح أحد بوجه عنها ،
        - زال عنه الملك ، وحق عليه الإعدام ... ١١
          - أما من أمسك بركابك من أهل الدنيا ،
      - فقد ترك الشوك وأمسك بالورد النضير ١١٠٠٠
  - ولو عصاك ملك الابخاز الحقير ، فإن أبواب الرجاء تقفل في وجهد . ١١

- وهو يفعل ذلك عن جهل لا عن علم ، وقد أخضعت بقوتك كل خصم ·
  - والدليل على أنه حمار ، أنه وضع حافر الحمار (٢٦)

ضمن جواهر ملکه ودرره ۱۰۰

ولى أمل فى أن أرى جيشك المنصور ،

يستولى مفضل الله على دياره ١٠٠٠

- ــ وإن تشمل صيحه الله اكبر ، بلاد الابخاز والروم وزنجبار .
- وقد أشرقت عينك بجهان مهلوان ، الذي سمت رفعته إلى الافلاك .
  - فهو الملك الذي يشبه البحر سخاء،

وهو الذي اقتبس جبل أحدُد الاستقرار والرسوخ من قلبه .

- وصادقت رايته النصر ، وأصله أرفع من الفلك ، فيليق به الفخر ... 1
  - وطربت الزمرة لما تذكرت عطاياكفه ،

فشربت آلاف المراتكؤوس النشوة والهجة .: !

- \_ وأطاعه ملك العراق ، خوفا من سيفه القاطع ، فادعى الزهادة والعبادة .. ١
- وخوفا من غارته على باب شبديز ، (٢) أسود نهار خصمه فأصبح كالقار (٦)
  - فيا للعجب عن يتصدى له ، ويحاول أن يحاربه كالاعداه في الميدان .
  - ـ ولقد خشيته الشمس في السماء ، فتركت السماء وترجلت على الأرض .
- وتلونت الارض بلون الشقائق ، بعمل سيوف فرسانه ذَات اللون البنفسجي .

[س ۲۰۸]

- وغطى الغبارُ الثائر من حوافر جياده ، فى وقت الكدّر ، عَــين الشمس بالتراب المتطاير ..!
  - وكان الملك واقفا في القلب مثل « على » ،
     وقد أمسك في يده سيفا مثل « ذى الفقار » .

<sup>(</sup>١) يبدو أنه يشير هنا إلى حار عيسي الذي كان المسيميون يقدسونه وينعزون به كالصابب .

<sup>(</sup>۲) المراجع : شیدیز منزل بین خلوان وقرمیدین فی لحف جبل بیستون سمی باسم فرس کان

لـكمرى [ خسرو پرويز ] ، قدت صورته هنالك فى الصغر .

 <sup>(</sup>٣) ليس معلوما إلى أية حرب يشير في هذا البيت ، والأبيات الحمية عصرة التاليذ له

- ــ وسار الفتح والظفر في ركاب الملك المظفر ، فأمسك بيده بهما بقوة .
  - ــ ونثر خنجره دماء الاعداء على الارض وكأنها الشقائق الحراء، فتأوه عدوه في أنات حزينة لما حل به من بلاء . · !
    - ... واستحال قلب جبل د بیستون ، دما خوفا من سیفه ، (۱) واصبح خاشعا متصدعا من قهره ، کمبات الرمان .٠. !
- \_ وامتلاً بحر القلزم دما من هجاته ، وشق الملك طريقه بين أمواجه ... ١١
  - \_ وجعلوا طعام الوحوش المفترسة على بابكرما نشهان (٢) من اكباد الاعداء في يوم الحرب والطعان .
    - ـــ وشرب النسر فى وسط المعركة طاسا من الدم ، . المراق من أعناق مشاهير ملوك العالم . . . !!
- \_ وتبخرت دماء الاعداء التي أريقت من باب شبديز إلى حدود بخارى (٦)
  - ـ وبذل الحضم أقصى جهده ، ولكنه عجز ، فتقبل قلبه العزاء من روحه .
- وأنتهى أمره بأن صار ذليلا ، وكتب السيف منشور عبوديته بدماء قلبه .
  - وانتقل هو إلى جهنم وبتى أخوه اللمين ،
     ولكنه بتى أسيرا فى الأذلين ١١٠٠
  - ب فعش طويلا أيها الملك المظفر فني فطرتك الطهر ، وقد اتخذت هذه الفطرة شعارها من الفتح والنصر ..!!
    - \_ ولذر حدث كل ذلك بفضل سعادتك وعظمتك
    - اللذين نبتنا في أحضان الحظ السعيد والتوفيق ... !!
      - \_ يامن نبت وردك الجميل فى رياض الارواح ، ولم ينبت كالورد العادى على حافة الانهار ...

<sup>(</sup>٢) المراجع : كرمانشاهان ، هي مدينه كرمانشاه الحالية وتعرف في السكتب العربية باسم « قرميسين » .

<sup>(</sup>٣) المراجع : أظر ماسيق أن ذكرنا. عن • شبديز ٠

- لقد قربت إليك محودا (١) وورثت .
- ملك سنجر ومحمود، وهما ملكان عظمان.
- واتخذت أبا بكر (٢) رفيقا لك فنإل السعادة ،
   وأصبح كأن بكر الصديق رفيق الرسول في الغار .
  - لقد احتضن التوفيق مظفر الدين فارتفع قدره ،
     وجاوزت رفعته النجرم والأفلاك .
- ـ فهو الملك قزل أرسلان الذي استمدت الافلاك الممانية
  - منه اللطف ، واستمدت المناجم منه الثراء ٠٠ ١١
    - \_ وهو الذي يضىء سيفه فى ميدان البطولة وكأن البرق فوق هامات الرجال ... !!
- فذاتك مشرقة كالشمس، ومنك استمد الاربعة الاخرون السعادة ()
  - ـ فقد جلست في حرم المثلك كالرسول محمد،
  - واتخذت من هؤلاء الاربعة أصدقاء لك كما اتخذ محمد أربعة أصحاب
    - أسأل الله أن يبق عمرك ما بق الماء والنار ،
       وأن تصير عين عدوك ماءً وقلبُ له نارا ..!!
- ــ وأن تبق روحك وروح من تحب في كنف لطفه العميم ١١٠٠ [س ٢ . ٢]
  - ــ فا زلتُ ــ أنا بحير الدين ــ أستفيد من هباتك ،
  - وقد أخذت هذا العام أكثر وأسرع بما أخذت في العام السابق .

#### \* \* \*

وقال مجير الدين القصيدة التالية في مدح السلطان أرسلان الله

<sup>(</sup>۱) المراد بمعمود الذي ذكر في الفطرة الأولى من هذا الميت ابنانج محود بن الأتابك جهان بهلوان الذي ذكر في كنب التاريخ باسم فتلغ إينانج ، ويوجد اسم و ابناع محود ، في زت فقط

<sup>(</sup>٢) القصود بأبي بكر و نصرة الذين أبو بكر بن جهان بهلوان ، .

<sup>(</sup>٣) يقصد بالأربعة ايلدكر وابنه جهان يهلوان وابنيه أبا بكر وعمودا .

<sup>(؛)</sup> دبوان عِمْرِ بَمُكْتَبَة بُودلين بِاكْمَةُورد ، ورقة ٢٩ أ - ٣٠ أ

### [قصيدة فارسية في الاصل، ترجمتها: ]

- ما هو نسيم الصباح يمشط ورود إلرياض الملتفة ،
   وها هى رائحة الياسمين تحيى النفوس كائنها أنفاس عيسى
  - إنها رائحة المسك ... ولكن نوافع المسك، لاأثر لها على كيد محترقة مثل كيدى ...!!
  - ولماذا يصير نسم السحر البارد حارا؟؟
     لأن تدكرت في إثرة رائحة الروض العطرة.
- فيارب ما هذا الأساوب الجديد ... 15
   لقد ملا هبوب النسم ذؤابة اللعل برائحة المسك الاذفر
- وقد وضعت الربح بيدها الخالية الناج فوق رأس الشوك ،
   ووقف السحاب ينثر الدر ويدرق الطبول على باب الورد النصير
  - فالورد والصبح عاشقان مولمًان ،
     وكل منهما يشق ثيانه من فرط عشقه للآخر ..!!
  - وعين النرجس الناعسة تنظر في ذبول وانكسار،
     إلى اللعل وهو يزدهر بين أكفاته الحضراء ...!!
- والصفصاف يشرع سهامه في اخديقة ، وربح الصبا تقابل الاغضان ،
   والسحاب في قتال مع الصواعق التي تجاول أن تنكسر سهامه ..!!
  - واللعل والورد في هم دائم حزنا على عجرهما القجير ، ...
     وقد امتسحن قلبتهما بالغم طوال الوقت ...
  - ولما انتثرت أوراق الورد وابتعدت عن بعضها صارت لعبة للرياح ،
     ولما فرغ كائس اللعل أصبح مرتهنا للنسم ...!!
- رو أصبح للورد جمال يوسف ... فليس هذا عجيبا ...!! [س ٢١٠] للإن نهر النيل قدح له ، ومصر هي روضته ...!!
  - ـ ولم أخطى. حين شهت الورد بيوسف،
  - فأوراقه حمراء غارقة في الدّماء ، وهي تشبه قيص يوسف ...!!
    - وقفص الارض علوء بهديل الحام ،

وبحمر الحديقة ملوء بعبير زهر النسترن ...!!

ـ وما زالت رائحة اللبن تفوح من فم السوسن ،

لأن ثدى الصبا لاتزال \_ حتى الآن \_ في فه ...!!

ـ وهو صامت رغم أن له عشرة ألمن ، وهو محق في ذلك ،

فكيف يشكلم وله مثل هذا العمر القصير ...!!

ـ ولو شرعت الخضرة رداءها على المام، فلا خوف عليه ؛

فقد جعلت الريح على بدنه درعا طول النهار والليل ...!!

\_ والبراعم لاتستطيع أن تضع التيجان فوق رموسها في الحديقة ،

لانها تخشى سلطان الزمان ، فاصغ إلى قولى ...!!

وترى على رأس الزجس فى الصحراء غطاء من الذهب طوال الليل ،
 فلا تأخذه ، ودعه لأنه من آثار عدل السلطان العظم .

\_ فهو الملك الذي رعيته الفلك ، وركابه الشَمَس.

وهو يهزم الأعداء كالفلك والشمس ... !!

وهو ملك الجهات الست ، بل هو عقل الاقاليم السبعة .
 وهو كالعقل آمن مطمئن من الفساد والفتن ...!!

ـــ إنه الملك أرسلان الذي يهب الدنيا ... وتراب قدمه حرز لزوح الملائكة ، وكحل لعين الثرَيا..!!

\_ وهو بشير السعد الذي بفضل خلقه الحسن،

امتلات الدنيا جميمها بالورد واليأسمين ...!! ــ وغصص خصمه كالافلاك، طبقات فوق طبقات؛

وهو يحطم ما يحلبه الفلك لحصمه من سعادة ...!!

\_ ولو استراح الخصم بضرب عنقه ، فهو محق في اعتقاده . فاذا يستطيع أن يفعل ..!! إن راحة الشمع في قطع عنقه (٢٠٠٠!!

ــ وقد صار سيفه أحمر كالعقيق من كثرة الطِعن، وليس هذا عجيبا، فإنه مصنوع في اليمن ...!!

(١) المراجع : إذا قامت فتيلة الشِمة ازداد بنياؤها وتوهجها .

[ س ۳۱۱ ]

- فهو يمانى الجوهر ، فاتح للروم ، قد تجعد ظهر الأفلاك . خوفا من مطشه وصار كشعر الحبشي ...!!
  - ــ ولتبعد عين السوء عن ملكه ... لأن عدوه. كائنا من كان ... في عناء من قوته و بطشه ...!!
- وداو الشمس صافى الجوهر ، ذهبى الحبال . حتى يسقبه ماء السعادة من عين الحياة التي وجدها الخضر:
  - \_ ورائحة السعادة في كل نقعة مستمدة منه كما أن يثرب فها شمة من أنفاس و أويس القرني ، (١) .
    - ــ وهو شبيه بمحمد في صفته وأسمه ، ويعمر في عدله . وبعلى في رفعته وشجاعته ، وهو كالحسن في خلقه .
      - رجرعة قدح جلاله تحطم الامواج، فهي تثقب الفلك مقوتها وتشق البحار ...!!
- والبحر خجل والمنجم فارغ صامت ، أمام حديثه الذي يجعل الجواهر والدرر في حسد دائم ...!!
  - وقد أصبح العدو خوفا من سيفه الحاد،
    - كالعنكبوت ينسج حؤل نفسه بيتا واهيا ..!!
- ــ ولو توارى خلف هذا البيت ، فني ذلك مهانته ، [4140] لآنه يصبح كالنساء موطنها داخل البيوت . . . ! !
  - وملكه يسم الدنيا جميعها ؛ ويوسف بجوار حسنه لا يساوى شيئاً . . . ! !
    - فكن مسروراً \_ أيها الملك \_ وعش طويلا فاتحا .ظفرا ،
      - فإن الطفك وكرمك مستمدان من الله ذي المنن . . . ! !
        - \_ فالمشرى بدعولك من فوق الساء السادسة (٢) ، وزحل والملائكة والأفلاك موطن لك . . . ١١
      - ــ فأنت ملك فاتح . . . سواه حاربت أو لم تحارب . . . ! ! وأنت بطل كرستم . . . قاتلت أو لم تقاتل . . . ! !

<sup>(</sup>١) المراجع : أويس القرئى صوفى مشهور من السابقين في النصوف .

<sup>(</sup>٢) المراجم : يقرر الفلسكيون أن المثنرى في السماء السادسة .

۔ وشمس الفاك تق نفسها بالظل خوفا منك ، لان أعضاءك كالسيوف وجسمك كالدرع . . . ! !

\_ وقد عجز الفلك التافه في النهاية ، فعاش معك دون التواء ، معد أن كان بملوماً بالنس والحيل والدهاء . . . ! !

\_ وقد خلسَّص كرمُـك النساءَ والرجال من جور الزمان الذي كان يظلم ولا يرحم الرجال أو النساء . . . ! !

\_ فيا مليكي . . . قدم الخر في هذه الحديقة الغناء ، فالحز تحت ظلال السرو تناسب الطرب والرقص والغناء . . . ! !

\_ فالأواني ملوءة بالخر التي تجلب الطرب،

ولكن ينبغي أن تقدمها فتيات كيوسف في حسنهن . . . ! !

\_ وقد علا السكر ذلك التركى فى دياجى الليل الهندى ،
 \_ وسهرت عين المعشوق الذى أسر بجماله الفلوب . . . ! !

\_ فاطلب في هذا اليوم الجديد خراً معتقة ،

فني شرعة العيش والطرب يتم رونق اليوم الجديد بالشراب المعتق . . . ! !

ـــ ولـكى تمد الارض بنور النجوم ، وضعت شموع النجوم فى قبة السياء الزرقاء ٠٠٠١!

\_ أسأل الله أن يجعل فيضه مدداً لروحك ،

لان في وجودك رحمة للروح والبدن . . . ! !

\_ وأن يجعل الفلك جميعه جزءاً من ملكك، ويجعل كل سعادة فيه من نصيبك . . . ا ا

ــ فاستمع إلى هذا الدعاء الصادر منى عن صدق ولحفة ورغبة ،

لان أوراد دعائى حرز لدولتك .

وقال مجير الدين (١) القصيدة التالية في مدح الأتابك محمد بهلوان وجملها

جوابًا على قصيدة السيد الأشرف<sup>(٢)</sup>:

<sup>(</sup>١) ارجع إلى بحم الفصحاء ، ج ١ ، س ١٢ ٥ .

<sup>(</sup>۲) تشتیل قصیدة سید اشرف علی ۶۹ بیتا ( ارجع الی دیوان سید آشرف · ورقهٔ ۱۲۰ س) ( Or. 4514 )

- إن الوقت قد حان لـكى يبدأ السكارى طربهم ،
   ولـكى يرفعوا تاج القمر الذهبي فوق مفرق الليل .
- وحينذاك يلتي الحسان بالشموع بعيداً عن أوانيها ، وتمسك الملائحة بمشعلة الافلاك السبعة . . . ! !
- وترقص الجيلات سافرات غير محجبات ، ويضرب المطربون بألحان جديدة
  - ويتنقل العشاق بتقبيل شفاء المعشوقات الحلوة ،
     ويشربون الخر المشعشة على نفات الغزل الغذبة .
  - ولكى يحضروا الزهرة إلى بحلس العشاق ،
     يمسكون بذؤابتها أحياناً ، ويرفعون حجابها أحياناً أخرى .
  - ويقفون كالهنود عند تبسم الصبح ، يرتشفون شفة الحبيب الحلوة . . . ! !
    - ويلقون بالحجارة في كأس الآيام المليئة بالحير والشر ،

ويقتصون من القلوب القاسية كالحجارة . . . ! ! [ س ٢١٤ ]

- ويصنعون من الطرر السوداء طوقا للرقاب ،
   و صطادون الفاك بشاك الازلاف المعطرة ،
- ويضحكون كالصبح تحت سقف الفلك المملوء بالنجوم الزواهر ، ويملاون الدنيا بالذهب رالدرر والجواهر . . . ! !
  - فيأخذ المدربون في المحافظه على أموالهم ،
     ويحاولون أن يأخذوا من الاعداء أ اللاكهم .
- وينعش غناء الغلمان العذب ، ونغات الاعواد الحلوة الارواح في وقت الصباح فإذا العالم في نشوة وبهجة . . . ! !
  - ويطرب غناؤهم الشيخ المقوس الظهر ، والنحيل القد ،
  - المتساقط الشعر ، فينتعش وهم يأخذونه في أحضائهم . . 11
  - ويسيطرون بأصابعهم العشرة التي تضرب على بطون الإعواد.
     الحاوية ، على الافلاك التسعة ، بعد أن يسمعوها تأوه القلوب . . . ! !
    - ويضربون وهم فى فرط نشوتهم اطراف العود الذى يشبه السلحفاة ، والذى جسده عبارة عن بطن كبيرة . . . ! !

- ويستولون بألحانهم العذبة على هذه الدنيا المتقلبة ،
   ثم يطوفون حولها كالفلك الدوار . . . 11
- ب وتتراقص الرؤوس والاعناق ، وتتهافت على الإمساك بذؤا بة الحبيب المعطرة ...!!
  - ــ ومن فرط ما يغمر السهاء من نشوة وسرور ، تدور الكؤوس وقد أمتلات بالخر والشراب .
  - ــ ويتجمع الدهماء والصوفية على السواء للرقص والغناء . . . ، ، فيتجردون من الدنيا ويسلكون طريق الفناء . . . ! !
- ـ فإذا نسوا العالم بما فيه من خير وشر ؛ شربوا الخر على ذكر ذلك الملك المظفر . . . ! !
  - ـــ نصرة الدين عضد الدولة محمد الذى استمد منه سكان الفلك الرفعة والعظمة . . . ! !
    - وهو «پهلوان ، الحاكم المنصور ، الذي استطاعوا بفضله ،
       أن يفتحوا السهاء ويجعلوها منقادة ذليلة . . . ! !
- - \_ وقد كونك قطرة من كفه بحرى الفلزم وجيحون ، واستولى جزء من عزمه على قبة السماه . . . ا ا
    - ویعتبر العقلاء بلاط دولته ومنبع إقباله ۱۱۰۰۰ الماله من نهری طوبی والکوثر ۱۱۰۰۰
      - وكل من فى ملك مطيعون لطبعه الحسن ،
         وتابعون منقادون لحديثه العذب . . . 11
      - لن فيض كفه يفوق كل خيال ،
         وحرارة سيفه تطهر المياه وتجعلها نقية . . . ! !
  - ــ ويحترم الملوك جميعاً اسمه الشريف، ويحفظ الملائكة منشور فتحه . . . ا ا
    - وهو يصنع لجام جواده من طرر الحور .

<sup>(</sup>١) المراجع : كيخسرو ونوذر ملكان من ملؤك إيران الأقدمين .

- ويصنع بيرق رعه من رأس قيصر ١١٠٠٠
- \_ وتتزين الافلاك النسعة طوال الليل بأنواع الزينات المختلفة ، حتى تكون طوقا يزين رقبة حصانه الاشهب . . . !!
- ــ وقد انترت الأنجم في صفحة الفاك كالأحرف فوق القرطاس . حتى تكون الأوراق التي تحمل مديحه موشاة بالذهب دائماً . . . ! !
- ـــ ومن أجل نصرته للحق، يعدونه إذا أمسك بالسيف، [س ٣١٦] عليا الثانى وذا الفقار الثانى من فرط قوته وشجاعته . . . !!
  - \_ وقد سلب بيضة الشرع من فتنة الفلك ، ولذلك فهو رمد يوم الوغي نائاً لعلى . . . ! !
  - وهو قوى . . . تشعد شمس الفاك ذرة إذا قيست بقوته ،
     و بعد العالم جميعه حقيراً بالنسبة إليه . . . ! !
  - ويتحدث الناس عن سخائه ، فيقولون إن عطاءً سخياً منه ،
     يكني للاستيلاء على الدنيا بجبالها وسهولها . . . ! !
    - إن قلبه الرحيم قد أحيا الجود بعد موته ،
       فلا غرو إذا اعتروا قلبه كنفس عيسى ١١٠٠٠
  - \_ وقد بلغت رائحة عدله غزنين ، وبلغ صيت سيفه كشمير ... اا
    - ـــ وهو يعد واسطة العقد بين السلاطين ،
    - فقد سيطر نفوذه على مملكة سنجر وتاجه .
    - \_ وأبوة هو الإسكندر الثانى، وأخوه سلطان عظيم، وأخوه سلطان عظيم، ونسب الملوك يبدأ دائماً بالآب أو الآخ ...!!
    - \_\_ أيها الملك ... إن عدلك قد تجلى في ملكك ...!!
    - فعاش الصقر والباز مع الدراج والحمام فى أمن تام · ·!! ـــ ولو صنع الفلك أنشوطة من رأيك المشرق الرقيع ،
      - لاكن أخذ الشمس المنيرة في ثناياها .. !!
      - ــ وذاتك أرفع منزلة من العقل الـكلى ، وما الافلاك التسعة إلا جزيئات منك .. !!.

وفى يوم الوغى الذى يحتمع فيه الأبطال النزال ،
 يعدُّ ون دقات طبولك أعذب من ألحان الاعواد ... !!

- ويصنعون طعام الموت من أجساد الشجعان ، [س٢١٧] وبجعلون ساحة الفاك مترا للأرواح الطاهرة ... !!

وتحترق األفلاك بنار سيفك ،

وتتحطم سائر الفوى فى ثنايا أنشوطتك ...!!

وتنفر ألجياد المارقة وجلاً من نار خنجرك،
 فتدور في الميدان كما تدور الريح الصرصر.

ويسرع الموت إلى آجال الاحياء ،

وتصير صفحة السيف من الدماء ــ كالارغوان ــ حمرا.

وتلتمس السيوف مقرها في قلوب الأبطال الشجعان ،
 وتتخذ الحراب مكانها في الرؤوس والتيجان .

ويترد ى الاعداء بضربات رماحك ،
 وتتخضب أرض المعركة بدمائهم الحراء .

-- ويطير العقل والروح إلى السهاء،

فزعاً . . من خنجرك الذي يشبه المرآة المصقولة في الصفاء . . ! !

وتحمر ألوان الجنود المنتصرين لما يصيبهم من طرب . . . ! !
 وتصفر ألوان السيافين لما يصيبهم من قزع . . . ! !

وأحيانا يكون كابهم أثقل من الجبال ،
 وطورا يكون عنانهم خفيفا كالتبن أقل من مثقال . . . ! !

وحينذاك يعدون سيفك أساس النصر،
 ويعتبرون سهمك نذيرا للموت والقبر . . . ! !

ويقرأون منشور فتحك نوق قة الفلك ،
 وينصبون خيمة جاهك على مفرق النجم . . . ! !

- ويعتبرون بقاءك سعادة الفلك ونصرة اللحق، ويعدرن اسمك فألا للإقبال وآلرزق ...! آ

- ويرون أن حملة واحده من حملاتك تعادل مائة جيش لدارا ، [ س ٣١٨ ]
   ويعتبرون وقفة واحدة منك أثبت من مائة سد للإسكندر . . . ! !
  - ويعدون رايتك الحراء التي هي تاج الفتح والظفر ،
     أساس النصر وزينة المسكر . . . ! !
  - ـــ ويعتير الفضلاء أشعار مجير الدين في مدحك ،

خيراً من دُرْمج الجوهر وكررج الكتاب المسطَّر . . . ! !

- ر ویعدون ما یکتبه ، أجمل من صـــور مانی (۱) ، ویعتبرون کلامه أفضل من صنعة آزر (۲) . . . ۱۱
- وإن عظماء العراق إذا تأملوا طبعك وتأملوا سخاءك ،
   ليمدون كل سخاء نافها أمام سخائك ، وكل شعر تافها أمام شعرى . . . ! !
  - فقد اتخذ شعرى الشرف والشهرة مثك ومن مدحك، ولو أن اسمى منسوب إلى أبي وأبى ١١٠٠٠
  - \_ أيها الملك . . . يامانح التيجان . . . لقد أقبل موكب النوروز ، فعل الدنيا جميعها مليئة بالشقائق والزهور . . . ! !
  - ولن يطول الحال ، حتى تفطى الحضرة أطراف الحقول والأنها,
     وتورق الأغصان وتزدهر الاشجار . . . ! !
  - فيشرب الناس على قدومك أقداحا مترعة من الخر الشهيئة ،
     ويمسكون أكوابا موشاة بالذهب والدروز وأنواع الحلى . . . ! !
    - فهسی، حفلا ، زدانا واشرب الحر فی سرور ،
    - حتى يشرب الجميع بفضلك الحزر الصافية في حبور ١٠٠٠!
    - واهنأ بحظك السعيد، في يومك الجديد، وحكمك السعيد،
       وخير للناس أن يشربوا الحر لقدومك المجيد...!!
  - ـ وما دام الجيلات يطرحن شعرهن الاسود حول وجوهين البيضاء ، وما دام الحسان يُسطِ الشن طررهن العنبرية الدكناء . . . ! !

<sup>(</sup>١) المراجع : اشتهر ماني باجادته النقش والتصوير •

<sup>(</sup>٢) المراجم : آزر وألد الراهم عليه السلام ، ويرى قوم أنه عمه التى زياه بعدوناة اليه تارخ

ـــ وما دامت نؤاباتهن ( سوداه )كقلوب الكفرة ، [ س ۲۱۹ ] وما دامت وجناتهن ( بيضاء ) نقية كقلوب المؤمنين . . . ! !

... أَسَالَ الله . . . أَن يُبتَى عزكَ وإقبالك أنت والاتابك الاعظم في هذه الدنيا طويلا ، وأن تظلا عالدين حتى تقوم الساعة وينفخ في الصور . . . !!

ــ وأنَّ يبتى أمرك ونهيك على وجه الأرض،

وأن يجعل الملوك جميعا طوع أمرك ونهيك . . . ! !

ــ وأن يجمل بابك قبلة آمال الخلائق،

حتى يتجه الناس جميعا إليها ويلتفون حولها . . . ! !

#### \* \* \*

وقال مجير الدين هذه القصيدة فى مدح الأتابك بهلوان ، وقال عبير الدين هذه القصيدة فارسية فى الأصل ، ترجمها : ]

\_ إن العهد سعيد . . . والوقت أسعد الأوقات ،

إنه عيد الفطر . . . والعالم يفيض بالجمال والبركات . . . ! !

لقد أقبل موكب العيد في ركاب الشرف ،

وأقبل معه موكب العشرة والسرور والطرب ١١٠٠٠

\_ وزين الهلال الجديد الذي يعد دليل العيد ،

السموات السبع، واستقام أمر الدنيا من جديد ١١٠٠٠

- فيارب كيف يتجدد شباب هذا الفلك المسين الخادع إذا لم يسرع شهر العبيام بالرحيل ...!!

ـ ويا رب ما أجل العيد يوما للراحة والسرور ،
 وما أبدع هذا النصل المبارك وما فيه من منظر نضير ... !!

ــ فقد أقبل العيد والورد معا من مكان بعيد

و تأكد الناس من وصول العيد والورود ... !!

والحق ... أنه موسم جميل فيه عيش رغيد ،
 مداناه الورود والشراب اللذيذ ...!!

فالأفضل أن تكون الكاس الآن في لون السحر، لان رسول الورد فوق جميع الآفاق هو نسيم السحر ...!! [س۲۲۰]

ولو أنى لا أشرب الخر كلّ ليلة من دماء قلى لما امتلات كأس رأس الآن بالخرخي أفعمت ...!!

 فنى كل نفس ... تنعقد أمور العشق فى قلى ويتغلغل فيه ، وفى كل ليلة ... تتزاحم رسل الفتنة والجال على بابي ...!!

وقد قلت لرفيق قلى : اعطني قبلة وخذ روحي ...!! فضحك كثيرا ، وقال : كيف الوسيلة الآن ...!!

> إننى لم أفعل ذنبا ، بل إننى بذلت مهجتى فى حبه ، فلماذا تحترق كبدى في محبته دون ذنب جنيته ...!!

🗕 لفد سميت شفته سكرا، ولكني لم أحسن التسمية 💮 فهو شفاء القلوب، وهو أحلى من السكر ...!!

وقد مزقت الوردة قباءها كل سحَسرَ بسبب عشقها له ، وحسدت أجمل الورود جَمَعُاله ، فشعرت بالغيرة منه .. !!

> لقد جفاني ولكني مازلت ثانتا على عهدي، و لن سمني جفاؤه ... لانه مَلمكُ عادل ...!!

 فهو ملك المشرق والمغرب ... الذي نامت الفتنة بفضله نوما عميقا ، وانقشع الظلم عن العالم ...!!

ــ وهو الملك الذي يقيم على بابه ، الإقبال والفتح والظفر ... !!

 إنه الاتابك ، وهو قرة العين ، وهو الملك الجسور ، وهو الذي تعد نار جهنم شرارة من غضبه وهيبته ..!!

رهو الهلوان ( البطل ) الذي هزل كيان الظلم خوفًا من عدله ، وهو مانح التيجان ، وهو جوهرة في تاج المعالى ...!!

ويُمعَـُدُّ الفضاءُ والقدر شيئاً تافها بالنسبة لعزمه ؛ [س۲۲۱] فتصور عزمه ، فإن عزمه يد القضاء والقدر ...!! 🖰

لقد تضایقت همته من هذا العالم · · ·

لان همته كبيرة جدا ، والعالم ضيق بالنسبة لها ...!!

\_ وإذا خافت الصاعتة من هيبته ... فالتمس لها عذرا . لانه يحق لها أن تحذر وَجَــُـلاً أمام هيبته ...!! ــ وانظر عظمته ولا تغتر" بجناح العنقاء ،' فان ظل تاجه خير من جناحها ...!! (١) ــ وكل أمر يصدر وليس عليه توقيع « القوة لله . فحكمه في الآفاق هباه وعيث ...!! وللغبار الذي يثيره في الميدان ميزة خاصة ، هي أنه إذا أصاب العين صار شفاء للبصر ١١٠٠٠ \_ وما أروع حكم العالم في عهدك، فقد اتخذ العدل شعارا فصار عهدك كعهد عمر .. !! \_ وأماكم يدك التي يقبلها الفلك دائماً ، انقشع السحاب، وأفلس الخريف، وصار المنجم قليل الخطر ...!! ــ وكل راس لا تخضع لامرك وحلمك ، يجب أن تُنقطع كالقلم لأن بقاءها خطر ... ١١ \_ والمكلب أفضل مني ، إذا أسميت عدُّوك كلبا لأن خصمك \_ في مذهبي \_ أحط من الكلب ... ١١ \_ والملوك والأمراء كثيرون في هذه الدنيا ولكنك \_ يا مليكي \_ شخص آخر وعملك شيء آخر ...!! \_ إن الفلك حينها أمعن النظر في أعمالك قال: إنه لسعيدٌ عظام الآب الذي له ابن مثلك . . . ! ! إ \_ والفتح يولد من حد سيفك وروح عدرك، [ 477 ] لان عدوك أنى وسيفك ذكر . . . ١١ \_ فأنصف فإن الناس يستمدون العدل في العالم منك ، ولا يوجد أحد فيه ــ غيرك ــ جدير بالتاج والعرش . . . ! ! ﴿

<sup>(</sup>١) المراجع: في الأساطير الفارسية أن المنقاء إذا طارت ووقع ظلها على أحد أصبح ملسكا .

- \_ وإنه لمعجز حقا أن يكون اك من العمر ثلاثة وثلاثون سنه وأن يخشى الفلك قدرتك ويطشك . . . ! !
  - خقق رغبتك . . . فإن الملك خاضع لامرك ،
     وعش طويلا . . . فإن سيفك درع للدين . . . ! !
  - - فأنت كالخضر وأبوك هو الإسكندر الثاني ١١٠٠٠
      - وما دامت كرة الارض مستقرة فوق الماء ،
    - وما دام الفلك االلامع كالمرآة يدور في بحراه . . . ! !
      - فإن أسأل الله أن يجعل جميع الملوك طوع أمرك ،
         وأن يصبح ذكرك سمرا في جميع المجالس . . . 11
    - فاستمع منى أنا مجير الدين هذا الكلام جيدا ،
       يامن الفاظك العذية جميعهاغرر ودرر . . . ! !
- وانهج نهج عر في العدل ، لأن الأرض دار فناه ،
   وتزود من الدنيا بطيب الذكر فهي دار رحيل وزوال . . . . . .

### \* \* \*

وقال مجير الدين القصيدة التالية في مدح الملك الشهيد قزل (١) رسلان [قصيدة فارسية في الأصل ، ترجمتها : ].

- \_ إن الفلب الذي يصطفيك لتشخشتصر حياته، لانه يعيش على الدماء التي يستنزفها الكبد ... 11
- \_ وعُشُ العالمين لا يتسع الطائر الذي يسلك بجناحيه سبيل عشقك ... اا [ ٣٣٣٠ ]
  - \_ فهلا بكيت لحبُّك إذا علمت : أن صبره بصنع درعا يتنى به صاعقة هجـــرك ... !!
    - ـ وإن الغرم ليقع على من يظفر بتراب قدمك ، إذا صنع من قرص الشمس تاجا له ... اا

<sup>(</sup>١) ارجم إلى ديوان مجير نبخة أكفورد ورقة ١٧ (١) - ١٨ (١)

- \_ فأنصفنا ... وارفع الظلم عنا أكثر من ذلك ، فبدونك سوف يشتى المحرومون ...!!
- \_ ولا تظهر لعشاقك \_ وقت السحر \_ وجهك الذي يشبه الشقائق فإن شقائق السَسحَر هي التي تكثر عشاقك !!
  - ــ لقد جافاك الفلك ... وهذا سر عظيم،
  - فكيف يقاوم القلب حادثين في وقت وأحد ... ؟!
- وحينها أمسك الصبح بطرتك السوداء ، وكشف عن وجهك ،
   أخذ الحلق يجتمعون حول غزاتك فى وضح النهار ... !!
  - ود احر وجهى من أجلك ، فليت حرته تكون خجلا ،
     لأن وصل معشوق مثلك يحيل الفضة ذهبا .. !!
    - وإنى أقدم قلمي الذي لا يساوى شيئا قربانا لوصلك ،
       فياليت الزمان يمدنى بمعونتك .. !!
      - ۔ ولفد احترق كل شيء عندى بسبب تأوهاتى الحارة ، فأنا الآن لست شيئا .. وكيف أعيش بدو ك ... !!
    - ـــ وليس عجيبا أن تكون ممتازا في حلاوتك وعذوبتك ، فإن الزمان بمد قصب السكر بحلاوتك . . . !!
    - ويستطيع كل من جعل كحل عينيه من تراب بلاطك أن يديم النظر إلى وجهك .. أيها الملك العادل ... !!
- فبك تستفر الجهات ألست ، وبك تحكم أركان العالم الأربعة ، [س ٣٧٤]
   وبك يسمو القدر حتى يستقر فوق مغرق القمر ١١٠٠١
  - أنت فلك العرش، وملجأ الشمس، وبحر السخاء؛
     وإن البحر ليستمد من كفك الكنوز المليئة بالجواهر . . . ! .
    - ـــ انت ملجأ العالم . قزل ارسلان ، الذي يهب .
    - كل ما هو موجود من دخل العالم وخرجه ١١٠٠٠
      - \_ فإذا استحال الفلك أرضاً كسراب بقيعة (١) ،

<sup>&#</sup>x27;(١) سوره النور ، آية ٢٩ .

فإن قلبه يصنع فلـكا آخر ، ورأيه يصنع نجما آخر ١١٠٠٠ فلا صارت الدنيا خرايا من غارات الحوادث ، فإن نظرة واحدة منه كافية لأن تخلق مائة عالم . . . ! ! \_ ولقد حطم أحداث الفلك ، وهو قادر دائمًا على تحطيمها ، وكا أنما تراب أعتابه حرز للشمس والقمر ١٤٠٠٠ ـ والفلك يضحي أسيراً في قبضة يده، إذا امتشق القوس وصومها نحوه . . . ! ! ــ وإن الفلك ليديم الدوران بحثًا عن نظير له ، فيرتفع أحيانا وينخفض أحيأناخا رى ١١٠٠٠ \_ إن مده تشرق بيضاء على الدنيا ، فننير دياجي الليل الهم . . . ١١٠ ــ ويبدو الفلك الاعين، وكا نما صنع من غبار طريقه كحلا للبصر ١١٠٠٠ ــ وقد وجد الفلك نفسه فقيرا فتعلق بسخائه ، ورأىالعدر الخطر فتعلق بشجاعته وأذياله . . . ! ! \_ ووجهه كالصبح يكسف نوره كل شيء ، ويغمر نوره جميع الارجاه ... اا ــ ورأبه الثاقب سرف دقائق الأمور، [س ۲۲۵] وقدرته تثبت النقش على صفحات الماء الجارى . . . ! ! \_ وقد جعل عدله الغامر منذ الدامة ، الصعوة تعيش مع الصقر في حب ووثام ١١٠٠٠ والكرم يتيم مثل , زال ، ، وهو كالسيمرغ يغذى الكرم بشفقته ، كما غذاى السيمرغ زالا(١) \_ ولقد خُـلـق بأمر الله في ظلمات ثلاث<sup>(٢)</sup> ، وكُنُو نْتُ صورته من لطف الله فى قرار مكين .

<sup>(</sup>۱) المراجع : في الأساطير الفارسية إن زالاً ولد بشعر أبيض فطرحته أمه على قسة جبل فربته العناء التي تسمى بالفارسية « سيمرغ » .

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى قوله تعالى : « يخلفكم فى بطون أمها تسكم خلقا ، ن بعد خلق فى ظلمات ثلاث ، سورة الزمر ، آية ٦ .

\_ وهدايته ... تجعل من البصر حارسا للروح ، وعنايته ... تجعل من اللسان رسولا للخير ...!!

\_ وفى موسم الورد الجيل الذى ينبت من قطرات السحاب، جعله القدر ملكا على البر والبحر ...!!

وهو الذى يمد الصبح بالنور الوضاء،
 ويسلب الظلام من الليل الجالك السواد ...!!

... و رده في هذا الزمان الخسيس ،

هي التي رعت أهل الفضل فظفروا بالفضل ...!!

فيا ملجأ العالم ... يا قلب، الافلاك ... إنك أنت
 الذى يحرى قانون النفع والضرر بحكم قلمك وسيفك ...!!

\_ وإرادتك...هي التي تحطس كل أمل النضاء،

وسياستك . . . هي التي تنصب الكمين في طريق القدر ...!!

\_ وقد غسل كانبُ الفلك فه بالبحار السبعة ، حينها أثنى عليك ، ودعا لك بأساليب مختلفة ...!!

\_ وبصنع يدك ... تنزين الدنيا بالآمال ،

وبصنع سيفك ... يتخذ الفلك ذخيرته في الظفر ...ا

ــ ويعترف و طاقديس ، (۱) الشبيه بالمرآة ، [ س ٣٢٦ ] بأن قوتك تستطيع أن تبنى أرفع منه ...!!

\_ وأن من يظفر بإحسانك في يوم واحد يصير سيدا كبيرا ،

ويستطيع أن ينفق على سائر البلاد من المشرق إلى المغرب ١٠٠٠!

\_ وأنت تشتى لتظفر بالشهرة ، وليس هذا عيبا فنور القمر لا تكتمل إلا بعد طول السفر والدوران ...!!

\_ وكيف يصير عدوك مثلك؟ وهو كالمكلب ...!!

إنه يتحايل ويحاول أن يبدو في صورة ليث وهو قط ...!!

\_ وإن الفلك لا يستطيع أن ينقص شيئا من عطاء كفيك ،

<sup>(</sup>۱) عرش كسرى أو عرش سليانه .

لأنهما ينعثنان البشر جميعا بالعطاء كل يوم ...!!

ـ ويصوغ قلمي بمدحك سخرا حلالا،

كما يبسر سيفك أسباب الفتح والعظمة ...!!

\_ ولم ينظم شخص قط سحرا مثلي ، في هذا الزمان ،

ولينتنم الله منى ... إذا وجد شخص نظم أو يستطيع أن ينظم مثله ...!!

ــ و لن يسود وجهي إذا عرض الشعر للنقد ،

فكل خبير يستطيع أن يميز بين الجيد والردى. ...!!

ــ ولم يسلك شخص غيرى مثل هذا الطريق الجديد

وكيف يستطيع إنسان غيرى أن يصوغ المستحيل ١٢٠٠٠

فاتتقده أنت...فليس هناك خبير أعرف منك بنقد الشعر ،
 وطبعك يستطيع أن يستنبط من الكلمتين مائة اطيفة ...!!

ــ أدعوا الله ، مادام الفلك يدور ، ويتجول حول هذا المدار ،

ــ وما دام يتذف السهام من قوسه ، وتتطاير اللهب من سهامه

ـــ أدعو الله ... أن تكون كالابن النافع فى هذا الزمان العقيم ، [س ٣٧٧] وأن تأتى من الاعمال ما لا يستطيعه الزمان اللثيم ...!!

> \_ وأن تكون الافلاك السبعة والاقاليم السبعة مسخرة لك ، وأن يجمل حكمك نافذا على جميع البثير ...١١

> > \* \* \*

وإنى أسأل الله أن يقبح وجه « أثير الدين الأخسيكتي » الذى قال ردا على هذا الشعر :

# [ بيت فارسى فى الاصل ترجمته : ]

ــ بالله عليك ياسيد مجير الدين، لماذا تغير على قوافل شعرى ... !!

وهذه الحقيقة بميدة عن الإنصاف، وإذا كانت أشمار كل من أثير الدين وجير الدين كثيرة جدا في باب المديح، غير أبي أرى أن مراعاة الاختصار أولى

بى خشية سأم القارى ؛ فلا أذكر هنا إلا قصيدة واحدة لأثير الدين ، تغلب فيها على مجير الدين . وكنت قد اشترطت على نفسى فى فهرس هذا الكتاب ، أن أذكر بعد الحديث عن كل سلطان شيئا من شعرى ، ولكنى أرتكب حاقة الآن إذا فعلت ذلك . ولهذا فإنى أكتنى بأن أذكر هنا القصيدة التى قالها أثير الدين الأخسيكتى فى مدح السلطان ارسلان ، مم أنتقل بعد ذلك مباشرة إلى الحديث عن سلطنة طغرل .

[ قصيدة فارسية الاخسيكتي من نوع الترجيع ، ترجمتها : ]

[ البند الأول ]

\_ يامن حاجبك هو الكمين الذي ينصبه الفلك ،

ويا كن° ضياء الشمس مستعدٌّ من بريق وجهك ،

\_ ويامن شعرك مقر<sup>يم</sup> الأرواح ،

وحلقة ذؤابتك مصيدة للقلوب،

\_ إن عينك قد سحرت الناس فجعلتهم في قيدك،

وذلك بغمزة واحدة من أهدابك الساحرة ... ١١

\_ وإن أحدا لايعرف كيف يتصرف أمام وجهكالابيض وطرتكالسوداء . II

ـــ لقد ازدادت حرارة قلبي فرقعت الغشارة عن عيني ،

وهزل جسدى وأنا أتطلع إليك ... اا

\_ إن للجنة لونا جيلا ،

ولكن النفس لاتنوق إليها حتى لاتحرم من رائحتك ... اا

وملك العالمين أمام وجنتيك ،

لايساوي شعرة واحدة منك .. ١١

\_ ونحن نناجيك دائما ٠٠٠ فأجينا ،

حتى نعرف أى طريق يؤدى إليك .. ؟!

\_ وقد امتلاً الاثير بالنهليل والضراعة أملا في وصلك بعد طول الغراق والحزن ... !!

ــــ: ولن منقص أبدا رونق سائك إذا انضم كلب إلى زمرة أعدائك ... اا \_ ولن يصيني البأس ... لأن عدل الملك، سيؤدى في النهاية إلى استالة كل شاني. . . ا ــ فهو الملك الذي صارت السهاء عبدا له وأشرق برؤيته وجه السعد [ ٣٢٨ | [ البند الثاني] ــ فارفع ــ يا بني ــ الطرة من خلف أذنك ، ولا تجعلنا معوجين كقلنسوتك ... !! \_ وخذ \_ يابنى \_ قلبى وعقلى هدمة لك ، وإنى أقدمهما مع درر دموعي التي تهمي من عيني ... ١١ ... واجلس ... باني ... أمامي مربوط الوسط كالمكائس. واشرب معى الخر مدة من الزمن ... ١١ \_ وخالك الجميل شاهد علينا فقد قبلت قبلتي في ليلة اليارحه ... ١١ \_ وقد حان الوقت \_ ياني \_ لترد القبلة الممنوحة فلا تتدلل على أكثر من هذا ... ١١

\_ ولا تهج ... كما يهيج البحر بفعل الريح والهواء ولا تزبجر ... كما يزبجر السحاب المليم بالماء ... ا!

\_ فإما أن تبتعد عن عيني ابتعاد الفتنة ؛ وإما أن تقبل الليلة إلى أحضاني يا نني ... !!

ـ فتعال ، إشدد أزرى حتى أستطيع مدح الملك ، واجتهد في إرضاء طبعي يا بني ١١٠٠٠

> \_ فإنه الملك الذي تخضع الآفاق لرأيه . ويستقر تاج الشمس تحت قدمه . . . ! !

> > [ الند الثالث ]

\_ لقد جعلت وجهك قرينا لوجه الجفاء ،

وفعلت معيكل ماتستطيع عمله من جفوة ١١٠٠٠ ــ فاقتلعت الزهور من روضتي وأقفر بستاني، وفعلت كل شيء في سبيل ظلمي وهواني . . . ! ! ـــ وأوصلت روحي إلى شفتي فالرحمة . . الرحمة ، فليس من الإنصاف أن تنزع روحي ١٠٠٠! ــ أم إن كل من دعوته لعبدك، غدرت به ولم تحترم عهدك. . . ! ! ــ لقد هتكت حجى فى العالم وتكشفت أسرارى ، منذ فصحتني ونثرت أسراريكما ينثر الورد أوراقه . . . ! ! \_ فلا تقس علي ، وإذا قسوت .. فرفقاً .. حينها أتحدث معك ولا تزجرني ...!! \_ ويجوز لك أن تمسك برأس كالقلم ، ولكن لماذا تحـّوت اسمى من الديوان...؟! \_ فلاتضع الخبزاليسير في حقيبتي واخجل، واعلم أنك قد أذهبت ماء وجهيي...!! \_ أنت تظَّلُم رغم أن مولاك يقول لك ، لماذا تظُّلُم هذا الإنسان . . . ! ! \_ إنه الملك الذي ينشر عدله في جميع الأرجاء، ويخاف الصبح \_ أيضاً \_ ون خنجره . . . ا ا [ البند الرابع ] إن الفلك صديق . أرسلان بن طغرل ، ، والامر أمر . أرسلان بن نطغرل ، ۱۱۰۰۰ ــ وكل أمر من بده الوجود إلى نهاية العدم ، فيه يَد و أرسلان بن طغرل. ...!! \_ وكل قلب آمن من الخذلان ، صديق و لأرسلان بن طغرل ...!![ س ٣٢٩ ] \_ وكل قوانين العقل السائدة ، مندوية عن وأرسلان بن طغرل ، ١٠٠٠ \_ والافلاك الدائرة ، والنجوم الثاقبة ، حلة المظلة . أرسلان بن طغرل ، ...!! \_ وبلاط الفتح وإيوان الظفر ، في كنف ، ارسلان بن طغرل ، . . . ! ! \_ فقص على العالم أن رغبات العالمين، تتحقق في جوار , أرسلان بن طغرل...!! ــ وإنى أزفع شعرى ليسمو بهالفلك ، لأنه تحت تصرّف , أرسلان برطغرل...!! \_ فالأفلاك التسعة من نجمه المسعود، والبحار السبعة جرعة من جوده ...!! [ اليند الحامس]

ــ يامن أنت أعلى منزلة من السماء ، ويامن اقترن عهدك بالخلود والبقاء . . . ! !

- ــ إن جيش الـكائنات إذا هم بالمسير ، تقدمت راية قدرك لقيادته . . . ! !
  - ــ وسوط قهرك في سرق العدل ، قد نزل على قفا الفلك الخاسر .٠٠. ١
- وقد احترق صدر عدوك ، بما أصابه من سهام قوسك التي تقبر الفلك . . . ! !
  - فأصبح مفلسا أمام غاراتك ، وصار الدرويش أغنى كثيرا . . . ! !
- ــ وقال سيفك للعدر : إن جميع مصائب الفلك سوف تحط على رأسك . . . ! !
  - وكل ما هو منتوش على لوح الوجود ، إنما هو آية أنت معناها . . . ! !
    - ووجهك جلاء لمرآة القلب ، وخلقك الطيب عبيرٌ الأرواح . . . ! ! [ البند المادس ]
      - ـ يامن جنا بك رفيع كالفلك ، ليس للفلك دعا ـة مثلك . . . ! !
  - ــ إن أسد الفلك يهزم في يوم الوغي ، أمام أفعوان رايتك العالمية . . . ! !
  - وكل ما فوق منضدة الرّاب والماء ، لا يكني إلا وجية واحدة لسيفك . .
    - وعلى جبين بلاطك يسجد حاجب الفتنة المرتفع . . . ! !
- وليس فى الدنيا ثمر جديد مثلك ، ولم يبدع زارعو الفلك ما يشبهك . . . ! !
- ويعد الحكاء المعتبرون أفكارك صائبة ، فيجرونها في الأفلاك التسعة ... !!
  - ــ وتتلاشى أمامك ... جيمة الأوهام ، وتدفن في تراب الفقر والمذلة ...!!
  - وقدرك فريد في نوعه ، فلا يستطيع العالمان تصور كنهه ...!!
    - فلم ينقش على خاتم السهاء الزرقاء إلا اسمك ... ١١
  - وخصمك وهو قطرة من بحرك ليس إلا انمة لتساح سيفك ...!! [ البند الــابم ]
    - ــ لفد جعلى قربك عظما ، ورفع قدرى فوق العالمين ...!!
- لأن ملك العالم لما سها فوق الفلك الديرار ، رفعني معه ، فسموت على الناس
   أجمعين ...!!
  - \_ ومنذ الأزل ، جعلني العقل الكلي مادحاً له دون غيري من البشر ...!!
    - \_ واختارت شمس رأيه برجا ، وجعلتني خلف قبتها العظمي ...!!
- ورحب بى الحظ المضياف كثيرا، وأخذ يرحب بى فى كل لحظة من صميم قلمه ...!!

```
_ وجعلني حجاب إحسانه متوارياً عن عين الغم إلى يوم القيامة(١) ..: !!
     ــ فلما تزين بمدحه دفتري ، لم تستطع الحوادث أن تنقص من قدري ...!!
    _ ولما طبعت بطابع قبول الملك ، أصبح ملك و جشيد ، طوع أمرى ...!!
_ ولكنني الآن في حيرة ... فكيف أتقدم بمدح مثل هذا أمام عرش الملك
                                                         الرفيع ...اا
ــ وما دام قلي متيما بعشقه ، فساكون كالسيف وحيد اللسان كثير الفيض ...!!
                                                       [ البند الثامن ]
                       أَمَّا أَلَمُكُ ... ليجمل الله دولتك مقرونة بالخلود ،
                            وليجعل الفلك الأعلى ديوانكك المنشود ...!!
                                    وليجعل كل مانى الأفلاك التسعة ،
                                      تحت أمرك ما بق الوجود ...!!
                       ــ وليجعل العقل الكلمي فيما يحتاج إلى الحل والعقد،
                             قائداً لك في كل الأمور وجميع الحدود ...!!
                                   ـــ وليجعل ملك الهند وفغفور الصين،
                                          حارسين على ما مك دائما ... ا

    وليجعل جبريل الروح الامين ،

                                   راعيا لك وحارسا لمظلتك دائما ...!!
                                _ ولو أن رأس عدوك خالية من الدماء ،
              إلا أنني أدعو الله أن تكون وردا لسيف غضك دائما ... !!
                                          _ وأن بجعل سفك الهندي،
                             راعيا للىلك والدين إلى يوم القيامة ١١٠٠٠
                                   وأن يبقى الفاك دوما تحت حكمك :
                              وأن يجعل جواد الدولة طوع أمرك ..:!!
```

[ نهاية الثلث الثاني ] .

ــ وأن يجعل على الدوام عرصة الوجود جميعها أقل ملك يخضع لامرك ...!!

<sup>(</sup>١) المراجع : أي أن توالي إحسانه غمرني حتى غطاني فكأنَّما تواري كياني عن السكرب .

# السلطان ركن الدنيا والدين كهف الإسلام والمسلبين أبو طالب طغرل بن أرسلان قسيم أمير المؤمنين

كان السلطان طغرل حسن الوجه للغاية، وكان له شعر مسترسل[ س ٣٣١] على ظهره فى ثلاث خصل ، وكان كث اللحية ، يمتد شاربه حتى بمس أسفل أذنه، وكان طويل القد ، رحب الصدر ، رفيع القامة ، قوياً لا يستطيع شخصأن يحمل عموده أو أن يرفع قوسه . وكان توقيعه « اعتضدت بالله وحده . »

ووزراؤه هم: الوزير جلال الدين (۱) ، والوزير كال الدين الزنجانى ، الوزير صدر الدين المراغى ، والوزير عزيز الدين (۲) المستوفى ، والوزير معين الدين السكاشى ، والوزير فحر الدين بن صفى الدين الورامينى .

وحجابه هم : الحاجب الخاص ، الأمير الحاجب قرآكز السلطاني ، وملك الأمراء جمال الدين أى ابه الأعظم الأتابكي .

والسلطان طغرل ملك ولد فى عش الدولة ، ونشأ فى أحضان الإفبال ؛ وصل إليه الملك فجأة دون أن يؤمله ، ولبس رداء الحكم دون جهد ، وانتقل من المهد إلى العرش ، (٢) وتحول من المدرسة مباشرة فركب مركب الملك دون مشقة

<sup>(</sup>١) ، زن ، تزيد عبارة : ابن قوام .

<sup>(</sup>٢) • زن • تزيد عبارة : المعروف بالتمجيل .

<sup>(</sup>٣) د زن ، : صدر الدين ناضي مراغه . . . 🔆 🖰

<sup>(</sup>٤) د زن ، تريد عبارة : ابن الرضي .

<sup>(</sup>٥).ولد طغرل في سنة ٦٤ و وتولى العرش سِنه ١٠٥٧ .

أو تعب ، وقد وقع طائر الدولة فى شباكه بغير أن يضع له فيها جبا أو طعاما ، وكان ذلك بموجب وعدالأيام وتأثير الطوالع والأحكام ، كما أطاعه جواد الفلك دون أن يمسك له بزمام أو لجام ، فجلس على أريكة الملك دون أن يتحمل المشاق أو يتجرع الغصص والآلام ، فوجد المرش مهيأ ، والملك مدا ، والخعزائن عامرة بالأموال .

وقد توفر له كل هذا الإقبال في أول عهده ، بفضل ملك الإسلام المعظم خاقان العجم ، شمس الدنيا والدين ، نصرة الإسلام والمسلمين « أبي جعفر محد بن البلك ي رحمه الله . فقد الحاطه بالرعاية وحسن العناية وزوده برأ به ورويته ، وأعانه بسيفه وجيشه . فقد كادالملك يفلت من بده ، واستطاع أحدالملوك أن ينصب نفسه على ولا ية إصفهان ، وأن يضم إليه أمراء الأطراف ليعينوه ، فجلس طفول [س٣٣٦] غير معتمد على معونة أحد ، ينتظر تقلب الزمن ، وجعل عوبه الاعماد على الله الجبار وتوفيقه ، فاستطاع في مدة شهر القيام بهجومين : أحدها على فارس ، والآخر على إصفهان فاستخلص ملك الإقليمين ، وأجبر الملكين الطامعين (١) في الملك على ملازمه القلاع ، فاستقرت دولته بفضل سيفه المجلو البتار ، ولزم الإقبال ركابه الميمون ، وأصبحت الدنيا طوع أمره ، بقضل عزه ودولته وظفرة بالمراد ، وقهره الأعداء والأضداد ، وانتزع شعار الخوف من قاوب الرعية والفلاحين ، فأمن الجميع واستراحوا في مشرعه العذب ومرتعه الخصب وأخذوا بطلبون من الله دوام دولته وشمول نعمته .

<sup>(</sup>۱) أحدها ملك الأبحار والآخر المالك محمد بن طغرل عم السلطان . قصد ملك الأبخار أفريجان بينما قصد محمد بن طغرل بن محمد عم السلطان بملسكة العراق فانضم إليه أكثر الأمراء فقام محمد وقزل أرسلان ولدا ايلدكر مجملتين عليها في مدة شهر وعكنا من قهرها والتفلب عليها ، (أنظر تاريخ كريده ، س ٧٣٤ - ٤٧٤ وروضة الصفا في ذكر طغرل ) .

وقد اقتضى فرط عدله وفيض عاطفته ، ألا يمر زمان طويل حتى دخلت أقاليم الدنيا تحت إمرته وإمرة أعوانه ، وأخذت خصائص المالكوأمارات الحكم تبدى آثارها فى كل يوم على مخايل هذا السلطان العظيم الشجاعالقوى الكريم

## [ شعر فارسي في الاصلي (١)، ترجمته : ]

- ــ ووفقا لرسوم الحكم والملك لزم الملك مجلسه طوال اليوم،
  - فكان زينة وبهجة وضياء للجلس ١١٠.٠٠
- \_ فعرم أصح\_اب النيجان في سائر الأنحاء على الذهاب إليه لتقبيـــل مده وإعلان الولاء له .
  - وأقبل على عرشه جميع الملوك والأمراء من حدود الصين إلى الغور (٣) ،
     ومن جدود الرى إلى اصفهان . . . ١١٠
- ــ وكان من بينهم قائد الأتراك وملك الزنج، وقد رفعوا جميعاكا ش الشراب في صحة السلطان . . . ! !
  - ـ وجلس الملك مزيدا بطالعه السعيد، على عرشه الفيروزجي اللون .
- \_ وأخذ كل أبيض وأسود فى مشارق الأرض ومغاربها يشيدون بذكر الملك و مجدون اسمه . . . ١١
  - وعندما استقرت له الممالك أخذ شأنه يقوى يوما عن يوم .
- ـ حتى استطاع أن يرتفع بعرشه إلى الثريا وأن يزينه بالدرر والجواهر ١١٠٠٠
- \_ ثم جلس على ذلك العرش المبارك كالأسد ، [م ٢٢٣]

فقال له الشجعان : ليكن العرش مباركا <sup>(۲)</sup> عليك . . . ! !

ـــ فسعد به التاج والعرش معا ،

وسعدت به الدنيا ، كما سعد هو بحظه الموفق . ٠ . ١١

وقد تملق به أمل الملك المعظم الأتابك الأعظم وكذلك أمل سائر الأمراء

<sup>(</sup>١) من مثنوی خسرو وشیرین لنظامی ( خمنة طبع طهران ص ١٣٦ ) .

<sup>(</sup>٧) المراجع : النور جبال وولايه بين هراة وغزنة وهي بلاد وأسعة موحشة .

<sup>(</sup>٣) من مثنوی خسرو وشیرین لنطایی ( خمبة س ٩٨ ) .

الآخرين الذين كانوا أنباعا لدولته . وفي الحقيقة لم تتوفر لملك قط من آبائه وأجداده \_ أنار الله برهانهم \_ مثل هذه الخصائص التي توفرت له ، من حيث كال العقل ، وإفاضة العدل ، ووفور العلم ، وشمول الحلم ، والتحفظ والتيقظ ، وحب العلماء ، والعفة ، وجودة الخط والبلاغة ، وخفة الركوب ، وإتقان استعمال الرمح وغيره من أنواع الأسلحة . وقد وهبه الله . هذه المواهب في مطلع حياته وعنفوان شبابه ، وأخذ يزيد في عمره ودولته ، حتى استطاع أن يذرع طريق الملك من قدمه إلى مفرقه ، وأخذ الزمان يقول له :

[ بيت فارس في الاصل(١)، ترجمته : ]

لكان . . لم تنشر الدنيا عرف رائحتك ،

فلتدم الآن كما أنت ، حتى تهب عليك ريح الصبا . . . ! !

وقد بلغت خصاله الحسنة وخصائصه المحبوبة حد السكال ، بحيث قصر وهم المفلاء عن إدراكها ، وكان في مجلس المؤانسة يبذ الفضلاء ، وفي الفصاحة يفوق الشعراء ، وقد ذاعت أشعاره على ألسنة العوام وهي أشهر من أن تحتاج إلى شرح : وله رباعيات حسنة ، هذه واحدة منها :

[رباعية فارسية في الأصل، ترجمها: ]

ــ ذلك الشخص الذي كان يركل الدنيا بضربة قدمه ، جاء ليلة أمس يطرق الابواب ويستجدى . . . ا ا

ـــ أخذ من وقت صلاة العشاء حتى وقت السحر ،

يصيح . . . ويصيح . . . يطلب وجبة من فطور . . . 1 ا

وكتب رباعية أخرى في سنة خس وتمانين وخسمائة ، وزينها بيده المباركة بالخط المذهب ، وأرسلها إلى الأنابك الشهيد والملك الكريم مظفر الدنيا والدين « قزل أرسللان » في « كوشك نو » على باب همدان . فلما بلغته ابتهيج

<sup>(</sup>۱) هذا بيت من رباعية للحكيم سنائى النزنوى ( الديوان رقم ۳٬۳۰۲ س ۲۰۲۰ الله المدور (۳۰) راحة الصدور

كثيرا وخلع على الشاعر كال المزدقانى <sup>(۱)</sup> خلعة ثمينة . [س ٣٣٤] [ رباعية فارسية فى الأصل : ترجمتها ]

\_ إن ملوك الدنيا وسلاطينها عبيد لي ،

وجميع من في المشرق والمغرب عبيد لي . . . ا ا

\_ ولكن رغم أن جميع هذا الملك والسلطان لى ،

فأنا عبدك . . . ١١ وكل من في الدنيا عبيد لي . . . ! !

وكان هذا السلطان السعيد زينة للتاج والعرش ، وقد وزع أيامه بين الطرب وإقامة الملك ، وتوفرت له أسباب الأمن والرفاهية والسرور مدة عشر سنوات في ظل دولة الملك المعظم الأنابك الأعظم شمس الدنيا والدين محمد بن ايلاك رحمه الله عمله من المؤن والأنعام والمواشى ، وما ضمنه من طاعة الأتباع والحواشى، وتوطدت سلطنته لأن الأتابك كان مشغول الخاطر بها في السروالعلانية ، يريد أن يجمع حوله مالم يتوفر لسنجر وملكشاه . وكان يوفد الرسل إلى الأطراف ، ويرصع الخطبة ويضرب السكة باسمه ، وينشر ألقابه في سأتر البلاد .

وكان نواب دار الخلافة ، من قبل ، يحرصون على تحريض أمراء الأطراف على بث الفتن والقلاقل حتى يحافظوا بذلك على أمن ولايتهم وإظهار تفوقهم على الآخرين ، ولسكنهم لم يجرؤوا على فعل ذلك فى عهددولة الأتابك محمد إذكان يقول على ملاً من الناس : « يجب أن يقوم الإمام بالخطبة والامامة لحماية الملوك ذوى السلطه الزمنية ، وهى من أفضل الأمور وأجل الأعال ، وقد فوضوا السلطنة للملوك ، وتركوا الملك للسلطان». وكان الأتابك يبرم الأمور بالروية وسداد الرأى .

[ شعر فارسى فى الاصل : ترجمته ] -- التروى هو أساس العظمة ،

<sup>(</sup>۱) کان من شعراء السلطان طفرل وندمائه ( انظر قصته مع الوزیر نظام الملك مسعود فی کتاب تازیخ جهانگشای ، ج ۲ س ۳۲ )

وكذلك العطاء والعدل والكياسة (١).

\_ وما أسعد صاحب العلم والمعرفة،

وما أسعده بين الشيب والشبان ...!!

\_ إذا استطعت أن يظل قلبك ،فعما بالسرور ، [س ٣٣٥] فلن يصل إليك ضرر من كل ما يعتريك من هموم (٢) .

\_ فاطلب، وأدرك ما تطلب، والبس وكل،

فهذا هو كل نصيبك في هذه الدنيا التي تجتازها (٢) .

و بفضل هذا الأتابك صار السلطان محسودا من سائر الناس ، فبقي يشتغل باللهو والطرب بينها يشتغل الأتابك بأمور الحرب والجهاد والتمب. وقد قام الأتابك بحملتين في بدء عهد السلطان إحداها على آذربيجان والأخرى على إصفهان فهزم الملكين الطامعين في الملك (1) ؛ واستمال الأمراء الذين عصوا السلطان وخرجوا على طاعته ؛ ثم عزلم بحكمته وسداد رأيه ؛ وأنفذ أتباعه مكانهم ، ونصب من أعلامهم ستين أو سبعين شخصا في أنحاء المملكة ، وعين كل واحد منهم في مدينة أو ناحية ، وكان يأمل من وراء ذلك أن يضمن ولاءهم حتى يأمن هو وأولاده الأعداء ؛ وساوى بينهم و بين أبنائه ، وأزالوا هؤلاء الأتباع هم الذين أفسدوا الملاقات بين السلطان و بين أبنائه ، وأزالوا حكمهم من الولايات والمدن بسبب نفوذهم الإقطاعي الذي جعل كل تابع منهم نافذ الأمر في جهته ، حتى طمع الأغراب في الملك ، وظهرت نتائج ذلك بعد وفاة الأتابك ؛ وكان الأتابك هو الذي يردع هؤلاء الأتباع عن الإغارة على إقليم فارس والاستيلاء على أمواله .

<sup>(</sup>۱) باشه مین ۱۷۹۲ سطره . (۲) د شه مین ۲۹ مطر ۲۹ ،

<sup>(</sup>٣) د شه ، س ۹۰۷ سطر ٤ .

<sup>(</sup>٤) أنظر الحاشية الواردة ف صيغة ٣٦٤ من هذا الكتاب.

وقد ذهب بنفسه إلى هذا الإقليم جملة مرات كما ذهب إليه في ركاب سلطان - العالم السلطان الأعظم مرتين أو ثلاث مرات .

[شعر فارسي في الأصل: ترجمته]

— (حذار أن تثقل على نفسك من أجل الكنوز،
فكنوز الدنيا جميعها لاتساوى تجرع غمة واحدة .. اا

— ولا ينبغي أن يكون نصيبك من دورة الزمان،
شيئا من الحقد أو النقمة أو الحصام ... اا

— ألا تعلم أنك حينها تقف أمام الله،
فإنك حاصد ثمر مازرعت) (١)

— رفتي أثمرت الشجرة التي تزرعها،
ترى أن ثمرتها موافقة لمما زرعت ... اا

— فإذا كانت ثمرتها شوكا فأنت الذي زرعته،
وإن كان حريرا فأنت الذي نسجته (٣) ... !!)

— والفلك لا يدور دائما وفقا لتدبيرك،
وقد يحصد شخص آخر ثمار تعبك (٣)

[س ۲۳۹]

وكانت تلك الخركة مشتومة ، سببت استئصال منازل المسلمين في تلك النواحى ، والرجوع إلى العراق ثم تحجج هؤلاء الأتباع بمحاربة الخوارزميين فنعلوا بأهل العراق مثلنا فعلوا بأهل فارس فحظموا رؤوسهم وخربوا بيوتهم ونهبوا أملاكم . ولقد سمعت أنا مؤلف هذا الكتاب أنه كان من بين ماحدث من نهب وغارة على إقليم فارس تلك الحكاية التي يروونها ، وهي : أنهم سلبوا بين الأحال التي أخذوها إلى إصفهان لباس نوم ، فلما أخرجوه من وسط الأحمال

 <sup>(</sup>١) المزاجع : سبق ذكر هذه الأبيات في من ٨٨ من هذا الكتاب غد كررها المؤلف
 في هذين الموضين .

<sup>(</sup>۲) دشه، س ۹۰ س ۱۸ -- ۱۹ ، (۳)؛ دشه، س ۹۶۱ س ۳ ،

سقط من بينه طفل ميت في الشهرين أو الثلاثة من عمره ، كا رأيت بنفسي أن المصاحف والكتب الموقوفة التي مهبوها من المدارس ودور الكتب كانوا يرسلونها إلى الخطاطين في همدان كي يمحوا ذكر الوقف ويسجلوا عليها أسماء هؤلاء الظالمين وألقابهم ثم يمهادون بها فيا بينهم . وقد ظهر الفساد بوضوح في العراق بحيث أدى الأمر إلى أن كل عبد من الأتراك كان يستولى على ولاية من الولايات ولم يكن يعرف شيئا عن سير آبائه وأسلافه فكان يفعل في حكمه كل ما يريد حتى بلغت الحال نحوا خطيرا من الشر والوبال .

وكان الأنابك السعيد بعيدا عن كل منافس ومزاحم له في ملكه المعمور فكان لا يتصور أن الأمر سيصل إلى هذا الحد من الفساد ، وكان جاداً في تزيين مملكته ظانا أنها ستبقى على حالها ، وكان شديد الحب والإيثار لزوجته وأولاده ، يريد أن يجعل من كل بنت من بناته ، وكل ولد من أولاده ، ملكا عظيا وحاكا مطاعا ، فكان يزوج بناته من ملوك الأطراف ، ويعلم أولاده رسوم الحكم والسيطرة ، وكان لزوجته « إينانج خاتون » نفوذ كبير عليه ، وكانت تريد أن ينصب أبنادها ماوكا.

## [ شعر فارسى فى الاصل : ترجمته ]

- ــ روى أحد المرشدين هذه القصة على سبيل المثال ،
   فقال : ليست هناك صلة أقوى من صلة الدم .
  - \_ فإذا ظهر ابن عليه مخايل النجابة ،

وجب أن يبتعد عن حب النساء . ﴿ اَ

- ولا تعمل عملا وفق مشورة امرأة ،
   فإنك لاترى امرأة قط صائبة الرأى .
  - ـ ولاتفش قط سرك النساء،

<sup>(</sup>۱) دشه س ۲۰۰ س۱ - ۲ ،

لانك حينها تقول كلاما تجده قد ذاع في سائر الانحاه ... !! ـــ والشخص الذي يكون أكبر الجاعة ،

يفضل الموت عن الامتثال لأمر امرأة ...(١) [ ص ٣٣٧ ]

ـ وكل شخص تكون له ابنة وراه حجاب،

فهو سيء الطالع ... ولو ملك العرش والتاج . . !! (٢)

\_ وكل من يريد أن يكون إنسانا مرفوع الرأس،

لايليق به أن يحلس مع امرأة يحدثها بسره ... ال

\_ وإذا أرسلت الاطفال في عمل كبير،

فإنك لا تعد شجاعا ولا عظما ١٠٠ ١١

قالعظمة التي تكون عاقبتها الهوان والتصغير ،
 مي في الحقيقة حياة تعسة يجب البكاء عليما (٢)...!!

مثل: « من استمان بصغار رجاله على كبار أعماله ضيع العمل وأوقع الخال» وقد وفي شهور سنة ٥٨١ جاء صلاح الدين من الشام إلى الموصل (، وقد دفعه حب الغزو الذي كان به مشهورا ومذكورا إلى أن يستنجد بالأتابك حتى يسمح له بالمروز في مملكته ليحطم قلاع الملاحدة المحذولين - لعنهم الله - في قزوين و بسطام ودامغان و يستولى على حصونهم و يخربها ، وأراد بهذا فتح العراق ، ففكر الأتابك في ذلك الأمر مليا وخشى عاقبته فرأى ضرورة مقاومته ونهض للاقاته ، ولكثرة ما اشتغل به من تدبير لدفع صلاح الدين عنه أصابته علة الزحير وقد استمر هذا الداء مستوليا عليه لفترة طويلة بعد رجوع صلاح الدين ، وكان أبناؤه في الرى، حينا أقبل عليهم مريضا في قلعة طيرك الذي عرها . فجمعوا له أبناؤه في الرى، حينا أقبل عليهم مريضا في قلعة طيرك الذي عرها . فجمعوا له

<sup>(</sup>۱) دشه، س ۱۸۹ س ۲ .

<sup>(</sup>۲) دشه س ۲۸۲ س ۲۰

<sup>(</sup>٣) أيضاً ص ٦٧ س ٩ .

<sup>(؛) . 1</sup> إ ، ج ١١ ص ٣٣٦ وما بعدها وفى ذلك الوقت كان ابن الأثير نفسه حاضراً في الموصل .

أطباء العراق ، ولكنهم عجزوا عن معالجته وأسلم الروح (١) فأبقوه فى فراشه شهرين أو ثلاثة ، وتشاوروا فى الأمر ، ورتبوا شئونهم ، وفضل هؤلاء الأبناء أن يظل حكم الأتباع وجملة الصدور على ما هو عليه ، وأخذ هذا الرأى يتأكد يوما بعد يوم . ولكن كان الملكان الغازيان السلطان طغرل والأتابك قزل ينتظران هذه الفرصة من مدة طويلة فأصبح من المتعذر لدى الأمراء والوزراء والصدور تحقيق تلك الفكرة .

وتشاورت «اینانج خانون» مع «خواجه عزیز» و بعضالأمراه [ س ۳۳۸ ] فاستقر رأیهم علی أن یکون الجمیع موالین للسلطان، وأن یسلم أمر أران وآذر بیجان للأتابك قزل، علی أن یظل أمیر سلاح السلطان کماکان. وکانت « اینانج خاتون » تمیل إلی السلطان وتود أن تنزوج منه.

[ بيت فارسى فى الأصل : ترجمته ]

\_ مها يكن الأنباع من تدبير ،

فلا فائدة من التدبير ، إذا أراد القدر شيئا آخر . . . ! !

وكان أمير البلاط والأمير « قرآن خوان » (٢) والأمير « قرا » (٣) وكبار الأمراء يميلون إلى الأتابك « قزل ارسلان » لأنه كان ملكا مطاعا مهيبا كثير الأتباع كما كان يجزل المطاء فيستعبد القلوب .

مثل: « الإنسان عبد الإحسان « » .

وقد اعتاد جميع الناس – طوعا أو كرها – أن يبعثوا إنيه بالهدايا حتى

<sup>(</sup>١) د ١ أ على حوادث سنة ٨١٥ ج ١١ ص ٣٤٦ .

<sup>(</sup>٢) هو نور الدين قرآن خوان [ المراجع : قرآن خوان يمني يارئ القرآن أو حافظه ] .

<sup>(</sup>٣) مو نور الدين قرا صاحب قزوين ( جت ، زت ) .

<sup>(</sup>٤) [ المراجم : يذكر هذا المثل المرة الثانية في هذا الكتاب .]

يحتفظوا بمودته . وكانوا يدعون أن الملكة مهملة والإقطاعات معطلة حتى يحرضوه على النحاب إلى دار الملك هدان لإصلاح الحال. وكان السلطان يعرف أن القلوب بميل إلى « قرل ارسلان » فإذا لم يسرع فى استدعائه فسوف يخرج عليه ، وينضم إليه جيش العراق ، ثم يطلق سراح أحد الملكين (۱) المحبوسين فى القلاع وينصبه سلطانا . فاتفق السلطان مع معاونيه على أن يدعوه ويعينه أز بكا ، على أن يعمل السلطان وأعوانه على تحقيق رغباتهم على يديه ، وفى ذلك الوقت أصدر أوامره فنح شرف الدين المبأرغون ابن أمير البلاط — قباء وقائسوة خاصة وهدايا أخرى من الخيل والسلاح ، وأرسلها إلى آذربيجان ، على أن يعقد الاتفاق يينه وبين الأتابك « قرل ارسلان » وجاء قرل ارسلان [ ص ٣٣٩] مع جيش جرار من يردان (٢٠ أذربيجان إلى دار الملك هذان ، وقبل يد السلطان فى جوسقه المملكي (كوشك) فأراد « قراكز » حاجب السلطان طمنه فنعه السلطان بإشارة منه ، ولمكن الحاجب لم يستطع إخفاء حركته التي يدت للحاضرين .

[ بيتان فارسيان في الاصل: ترجمتهما (٢) : ]

ـ لا تؤخر عمل اليوم إلى غد،

فن الذي يعرف ماذا يأتي به الزمان غدا ١١٠٠٠

ــ فإذا نضجت الورود اليوم ونضرت ،

فأنبا لا تنفعك إذا قطفتها في الفداة . . . ! !

<sup>(</sup>١) المائكان مع عمد بن طفرل عم السلطان طغرل الذي ثار عليه في أول عهده ثم هزم على يديه وسبعن في قلمة سرجهان ( انظر شرح ذلك في زيدة التواريخ ورقة ٩٥ س - ٩٦ س) . وأما الملك الآخر نهو الملك سنجر بن السلطان سليان الذي وشيح الحطية وضرب السكة باسمه مرتين ( أربع الحلم ذيل كتاب تاريخ سلجوقيان تأليف أبي طاحد محمد بن إبراهيم في جت ) .

 <sup>(</sup>٢) اسم طائفة أو قبيلة .

<sup>(</sup>٢) دشده من ۲۲۶ من ۱۵ ، ۱۷ وأيضًا من ١٦٩٩ من ٦ -- ٥٠

فلما وقف قزل ارسلان على ذلك ، وثق فى السلطان ولكنه أبعد الخـاصة والأنباع عنه وأمر بسمل عينى حاجبه « قراكز » .

[ بيتان فارسيان في الأصل (١) : ترجمتهما ]

\_ لقد كحلوا عملية فأزالوهما،

وقضوا على حاسة بصره بسملهما . ٠ . ١١

وهكذا ثنبوا لؤلؤتيهما وحرموهما من رؤية الدنيا ،
 ونظموهما في إبرة بدلا من الخيط . . . ! !

وهكذا استقرت الأمور لقزل ارسلان ، وصار الجيش طوع أمره ، كا انمقدت القلوب حوله ، وتوطد ملسكه أكثر من ذى قبل واستقر له الأمر، في مدة قايلة .

أما السلطان فقد أصابه الضعف والعجز، ووقع فى مجار الحيرة والضيق والحرج، وقد نظم جمال الدين الخجندى (٢٦) الرباعية التالية وجعلها ضمن رسالة بعث مها إليه .

[ رباعية فارسية فى الأصل: ترجمتها ] \_ أيها الملك إن الفلك قد أخذ يتيه دلالا على دولتك، فأخذ يطيح بالايام الموافقة لرضاك ١١٠٠٠

\_ فبقیت فی ضیق و حرج شدیدین ،

ولكنك ستنتصر في النهاية لأن خصمك لا يحسن اللعب . . . ! ا

وكتب فى تلك الرسالة: « إن خصمك يطمع فى أن يصل إلى الملك، و يستطيع الملك الحجازف ( فى رقعة الشطرنج ) أن يتغلب فترة من الزمان ويقذف

<sup>(</sup>۱) من منتوی خسرو وشیرین انظای ( خمه ، س ۸۲ ).

<sup>(</sup>۲) جال الدين الحجندى ، جال الدين بن صدر الدين عبد الاطلف الحجندى من أسرة الحجنديين الدين كانوا رؤساه الشافعية في إيران ( انظر ترجته وأشعاره في كتاب لباب الألباب لعوف ج ١ ، ص ٢٦٦ — ٢٦٨ ) .

بكرة المراد فى الميدان ، ولكنه سرعان ما لا يحتمل ضربات القضاء فيتحول عن العرش إلى المقمد العادى ، فإذا اجتر أمانيه بضعة أيام واشتغل بطهى الأوهام ، فإن عاقبته أن يستضيف القضاء سائر الحشرات لتنعم بكأس رأسه حتى لا يبقى اسمه ولا أثره ، فليسترح خاطر مولاى لأنه سيرى , ؤوس خصومه معلقة ومنكسة فوق المشانق » فتفاءل السلطان بذلك القول .

وعند ما وصل السلطان والأثابات قرل ارسلان إلى الرى وجد السلطان أن « اى ابه » و « روس » (۱) قد خرجا للساب والنهب ، فصارا يتجولان فى مناطق بسطام ودامغان وأطراف مازندران ، ولم يهتم الأتابات بتتبعهما لأنه كان يعرف أنه لا يستطيع التحرك إليهما دون موافقة السلطان وأمراء المملكة ، فأقام مدة عند « دولاب » بظاهر « الرى » حتى يرى ما يتأتى من هذه الحال ، وأبة حادثة سوف تحدث .

[ شعر فارس في الاصل : ترجمته ]

ــ إن الاسد الهصور والافعوان الشديد،

لا يستطيعان الخلاص من أفعال القضاء . . ! ! (١)

۔ والشجاع الذي يستهين بالفيل والاسد ولا يفكر فيهما ، يجب أن تعده مجنونا ، فلا تسمُّه شجاعا . . . (٢)

ـ وفي مواطن الضعف والخداع،

لا يحب أن يصبر الشجاع ١١٠٠٠

ب وتذكر إحدى قصص الملوك السابقين،

وحرر بصيرتك وتدبر عاقبة الأمور . . . ! !

واعرف أن كل من يندفع إلى الحرب أولا ،

<sup>(</sup>۱) كان و جال الدين اي ايه ، و وسيف الدين روس ، مماوكين الأتابك پهلوان ومقدمين على عما كره ( زت ورثة ۹۸ ب ) ،

<sup>(</sup>۲) دشه، ص ۷۳ سطر ۹ (۳) دشه، ص ۵۷ س ۲۱

بحب أن يبحث عن طريق العودة . . . ١١ (١) \_ وفي ظل النصر . . . احترس من إيذاء عدوك ، فإن الفلك الأعلى لا يدور على وتيرة واحدة (٢) [481 00] والشجاع وإن لم يقضم السنان بأسنانه ، فإن جلد الاسد يتمرق من بأسه وصولته . . . ! ! \_ ومع ذلك فهو خاضع لأمر الله ،

ولو كانب أسنانه قوية كالسندان . . . ! ! <sup>(٣)</sup>

وكان السلطان مصابا بوجع في أقدامه، ومن أجل ذلك ادعى أنه طريح الفراش وقام الأطباء على معالجته ، فلما غفلت الرسل عنه بسبب علته ، سنحت له الفرصة في إحدى الليالي ، فأعدت له الخيول واستطاع الوصول في أثناء الليل إلى « اى ابه » و « روس » (۱) واستغل هذه الفرصة ملك مازندران ـــ خذله الله ولعنه – فقد كان مبنى عقيدته وعقيدة جملة الروافض – عليهم اللعنة – قائمًا على التقية والنفاق . وكان منافقًا فاسد العقيدة خبيث الذات ، فأرسل الهدايا إلى السلطان وفتح له باب « دَرْبَنْد زَرِّينْكُمَر » واستضافه على شاطىء النهر وحظى بتقبيل يده . ولكن السلطان وقف على خبث عقيدته فلم يعتمد عليه . وعرف ملك مازندران أن أصحاب المناصب في العراق من غلاة الرافضه - عليهم اللمنة – مثل خواجه عزيز وأولاده « والموفّق وكيلدر » وظهير المنشي وغيرهم ، وأنهم اتفقوا مع السلطان وتوحد رأيهم ، فلم يستطع أن يغدر بالسلطان ، وظل ينافقه دون أن يؤدي له حقوق الخدمة . وأخذ يتكشف ضعف السلطان للأتابك ، ففكر في أن يقبض عليه و يأسره .

<sup>(</sup>۱) دشه س ۸۲۶ س ٤ -- ه

<sup>(</sup>۲) دشه ص ۸۲۵ س ۳

<sup>(</sup>۳) دشه، س ۱۲۵ س ۲۰ - ۲۱ .

<sup>(</sup>٤) كان ذلك في شهر جادي الأولى سنة ٨٥٥ ( ذيل أبي عابد في جت ) .

وكان السلطان في ذلك الوقت يحارب الملاحدة - خذلهم الله - كما كان يقوم بنهبهم والغارة عليهم ، وأحس الأتابك بالملل لبقائه في هذه [ ٣٤٧ ] الأنحاء ، وكان يحب آذر بيجان و يميل إليها ، فنهض من « دولاب » وقصد دار الملك همذان (١) ، وكان الفصل خريفا ، فأشمل في إحدى الليالي السيد فخر الدين علاء الدولة عربشاه نارا عظيمة فوق سطح منزله ، فظن الأتابك أن السلطان قد وصل إلى همذان ، وكان الجيش معه على أهبة الاستعداد فلم ينتظر طلوع الصباح وأسرع في المسير إلى آذر بيجان .

[أبيات فارسية في الاصل: ترجمها ]

\_ إن الهرب والنجاة في الوقت المناسب،

خبر من الحرب من أجل الصيت والشهرة . . . ! !

- وكل من يبغى الحرب ظالما . فتريا ،

فإنه يمود منها مكبودا مصفر الوجه . . . ! !

\_ ومهما يكن الثناب عالما مشهورا ،

فإنه لا يكتسب الفضل دون تجزية . . . 11

\_ وبجب أن يسمع إلى ما حسن أو خبث،

كما يجب أن يتذوق كل مالح ومر . . . ١١(٦)

ــ والعاقل يكون دائما متفائلًا مستبشرا،

فلا يرى في الآيام إلا القرح والسرور . . . ! ١

\_ ولا يفكر لحظة واحدة في السوم،

ويتخذ طريق السهم لاطريق القوس . . .!! (٢٠

\_ فإذا غفل لحظة في وقت من الأوقات ،

<sup>(</sup>١)كان ذلك في رمضان سنة ٨٨٠ .

<sup>(</sup>۲) دشه، س ۷۵۷ س ۲۲ – ۱۳

<sup>[</sup> المراجع : أي الاستقامة والنقاذ ، لا الاعوجاج والنقوس ]

<sup>(</sup>۲) دشه، س ۱۷۱۱ س ۲ --- ۷

فلا يفيده السعى والاجتهاد . . . !!

ـ ولا تشك في الموت والردى،

فإن يد الزمان تتطاول علينا . . . ١١ (١)

ـــ ولن يفلت شخص من دورة القلك ،

ولو استطاع على وجه الارض أن يتمهر الافيال ٢٦ ... !!

ولقد سمعت ماقاله لى عالم فاضل ،

يلتمس عذرا الزمان وأفعاله.

- قال: إن كل من يزرع بذور الجفاء، لامنأ بوما في الدنيا ولا يظفر بجنة في الآخرة ...!!

ـ وإنكل من يكون له عقل متزن ،

يعاب عليه أن يتحدث بشيء يضطره إلى الاعتذار (٣) ... !!

وذهب « قربل ارسلان » مع خواصه ، وتخلف عنه صدور [س ٣٤٣] العراق وأمراؤه جميماً ، وكان السلطان لا يزال في الرين ، وتظاهرت الخاتون بموافقته حتى عاد إلى دار الملك همذان ، ونصب خواجه عزيز وزيرا له (١) وقبل الوزيريده وكذلك قبلها الأمير اسفهسلار عز الدين صماز ، وشرف الدولة الأمهرى ، وأقبل عليه سائر الأمراء لتقديم فروض الطاعة .

و ييتان فارسيان في الأصل (<sup>٥)</sup> ترجمتهما : ]

ــ أخذ يقبل منكل صوب جند جديدون،

فيصطفون حول الملك في صفوف ،

ـ فلما اجتمع الجيش في حافة الجبل،

مادت الأرض والساء من شدة الازدحام.... ١١

<sup>(</sup>۱) د شه ه ص ۹۸۶ س ۲۰

<sup>(</sup>۲) د شه ۱ س ۱۸۹ س ۱ ،

T1:19:14 0 70 00 (40)

<sup>(</sup>٤) في ١٤ رمضان سنة ٨٣٥ ( ذيل أبي عامد )

<sup>(</sup>٥) من منظومة ، خسرووشيرين ، لنظاى ( خمه، طبع ظهران ص ٨٥) .

وكان سكان مدينة همذان يدعون له دعاء خالصا صادرا من أعماق قلوبهم ، وقد عمهم الفرح والسرور لمقدمه ، ونزل في ذلك الوقت ثلج عظيم وتوجه السلطان إلى المدينة فقبل الأمير سيد فخر الدين عسلاء الدولة الأرض بين يديه ، وأعد قصر الرياسة لنزوله .

[أبيات فارسية في الأصل (١): ترجمتها ]

ـ قالت شيرين للسلطان : أيها الملك ... أيها السيد ، لست أنا فقط ... بل آلاف مثلي عبيد طوع أمرك ... !!

ـ والسهاء تفخر بتاجك،

والارض تزهو تحت عرشك،

ــ وإذا شرفني الملك بزيارته ،

أديت له واجب الحدمة وازددت رفعة وشرفا خدمته ... !!

ـ فإن الفيل إذا مر ببيت نملة صغيرة .

شرفها بمروره ولو فقدت كل ما جمعته ١١٠٠

\_ قال الملك : إذا تقبلت ضيافتي ،

فإنني أقدم لك روحي ... إذا قبلتها ... !!

\_ وأنزات السلطان فى قصر عظيم ،

كأنه جزء من فردوس النعم ... !!"

ــ قصر يطاول الفلك في رفعته ،

له ميدانان متسعان طويلان .

ـــ وقدمت له وهي تعتذر ،

كل ما يليق بمقام الملك من هدايا ... !!

ووزعت من الاموال والعطايا ،

ما يمجز عن حصرها أمهر الحاسبين ... !!

<sup>(</sup>۱) من منظومه خسرووشیرین لنظامی (جمسه ، طبع طهران ، س ۸۵ )

وأقام السلطان طيلة ذلك الشتاء في همذان (١) ، وأخذ «روس» [ س ٢٠٠] و « اى ابه » يتحكان ويسيطران على كل الشئون فحاول الأمراء إقصاءها وقهرها ، وأراد « اى ابه » أن يزيح « روس » من طريقه حتى يعظم نفوذه في مملكة السلطان ، فوشى به إلى السلطان ؛ وقبض على « روس » وهو نائم في منزله ، ثم أغار على أملاكه ، وقد حدث خلال ذلك أن محلة من محلات همذان تعرضت لغارة حاشية السلطان فأصبحت « كأن لم تغن بالأمس (٢) » همذان عمال همذان موالين للسلطان ولكنهم أغاروا على منزل نجم الدين ابن أخى أمين الدين أبي عبد الله أمير البلاط ، وسلبوه كل ما ادخره وتركوه فقيرا معدما .

وقد قال له مؤلف هذا الكتاب محمد بن على بن سليان الراوندى :

« هل نقمت على السلطان لأن أتباعه أغاروا على منزلك ... ؟! » فأجاب :

« إنه لا يصح مؤاخذة السلطان على أفعال السفلة من حاشيته ؛ لأنه لم يأمر بها
ولا علم له بخبرها ، و إنى لن أترك محبة السلطان مهما حدث » فلما عرض مؤلف
هذا الكتاب على السلطان ما قاله نجم الدين ، أمر السلطان بحصر كل خسائره ،
ورد إليه ما أمكن العثور عليه ، وأعطاه بدل الأشياء المفقودة ثمنا مضاعفا
من خزانته . وكان الناس يسمونه « نجم دو بيتى » لأنه كان وافر الثراء ،
ينفق ماله على الفضلاء ، ويطوف عليهم بدواته وقليه فيسجل كل « دو بيت » (٢)
يغفى ماله على الفضلاء ، ويطوف عليهم بدواته وقليه فيسجل كل « دو بيت » (٢)
يخده لديهم . وقد مات دون أن يخلف مالا ودون أن يترك زوجة أو ولدا

<sup>(</sup>١) يعني في شتاء سنة ٥٨٣

<sup>(</sup>۲) قرآن کریم ، سورة یونس ، آیه ۲۱ .

<sup>(</sup>٣) المراجع: بقصد بالدوييت الرباعي أو الرباعية لأنهم تالوا إنها على نظام البيتين في مطالع القصائد .

وحينا تم القبض على « روس » أبقوه محبوسا في قلعة علاء الدولة ، ولم يعد أحد يذكر اسمه . وكان « سراج الدين قياز » (۱) و « جال الدين اى ابه الفرحينى » و « بدر الدين قراقز الأتابكي » و « بور الدين قرآن خوان » في خدمة نصرة الدنيا والدين الأتابك أبي بكر في إصفهان ، فثار عليهم أهل إصفهان واضطروهم إلى الفرار ، وأرسل إليهم السلطان فوجا من [ س ٢٠٠ ] الجنود كمنوا في طريقهم وقبضوا عليهم » ولم يدعوا واحدا يفلت منهم ، واعتقادا أمير العلم وقتلوا الباقين ، ولم يتركوا أحدا عمن ممهم حتى الموكلين (٢٠ بالحيل والحير . و بقيت همذان مدة ثلاثة أيام أو أربعة لا تعرف شيئا عن القتلى والأحياء ، ثم أحضروا القتلى إلى همذان وأولاده « غربله الشهابي » وغيرهم . وقد سببت هذه الأحداث وهناشديدا ، وكانت هذه الحادثة شؤما على دولة السلطان ؛ فقد داخل أمراء الأطراف اليأس منه ، وأحجموا عن الحضور إلى العاصمة محتجين بالثلج والشتاء .

فلما كان الربيع وصلت خلمة شريفة من دار الخلافة إلى الأتابك قرال ارسلان وعد إليه الخليفة بأص مقاطعة « نيم روز » (٢) وقبل أن يسمح لحيشه بالتوقف في كرمانشاهان ودينور على أن ينضم « قزل ارسلان » إلى وزير الخليفة (٤) ، ثم يتوجهان معا إلى همذان التأر من السلطان وجعل هذان في أيدى نواب دار الخلافة . وكان الخبرون القادمون من هذن يشيعون أن السلطان

<sup>(</sup>١) مو أحد الأمراء العراقيين ( ز ت ) ٍ .

<sup>(</sup>٢) في شهر المحرم سنة ٨٤٥ ( ذيل أبي حامد ) .

<sup>(</sup>٣) المترجم : مقاطعة في سجستان .

<sup>(</sup>٤) هو جَلَّا الدين عبيد الله بن يونس وزير الناصر لدين الله ( انظر ابن الأثير تحت حوادث سنة ١٨٠ ، ج ١٢ س ١٥ ) .

ضعيف، فأخذ الخليفة في اطمئنان تام يعد جيشًا إعدادا كاملا و يجهزه بقاذفات اللهب والنبال والجرارات وجميع أدوات القتال . ولكن السلطان أسرع بالتوجه إلى جيش الخليفة قبل أن ينضم إليه « قزل ارسلان » ، وكان يرافق السلطان أمراء الدولة مثل « عز الدين صتّاز » و « شرف الدولة الأبهرى » وأولاده وجملة الأتابكة . فلما تلاقى السلطان مع جيش الخليفة دارت بين الفريقين حرب شديدة لم يشهد مثلها جيش العراق<sup>(١)</sup> . وكان « اى ابه » والأتابكة يقفون على ميمنة السلطان ، فلحقت بهم الهزيمة أول الأمر ، واستمروا في هزيمتهم مسافة فرسخين (٢) وتبعهم جيش « ايوه » (٢) فأدركوا مؤخرتهم وتعلقوا [ س ٣٤٦ ] برؤوسهم ، وأخذ خيالة البغداديين يلقون بالمزاريق، ويضربون بها الخيل والرجال فلم ينج منهم أحد ، وأخذ قاذفو النفط يقذفون النار في الهواء فتتطاير وتحرق الفارس وحصانه على الفور ، ونزل وابل من السهام على خيمة السلطان ، حتى غطتها برمتها . ولكن الساطان حمل في عزم وشجاعة رمحا ثقيلا مقتديا برستم بن دستان ، وصاح على القفشديين (١) ، ثم حمل عليهم واستطاع أن يوقع وز ير الخليفة أرضا ، وأن يأسره ، وأن يجعل الهزيمة تحل به و بجيش الخليفة <sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) التقوا فى التامن من ربيع الأول سنة ۵۸؛ • بدأى مرج ، عند همذان (۱۱) ، • وداى مرج ، ( أو داى مرك) هو نفس المسكان الذى نشب فيه القتال فى سنة ٥٢٩ هـ بين السلطان مسمود والحليفة المسترشد : ( انظر ۱۱ ، ص ۲۷ ، ج ٦ ) .

<sup>(</sup>٢) المترجم : الفرسخ سنة كيلو مترأت -

<sup>(</sup>٣) اسم قبيلة من قبائل النركان . وورد في د زت ، عن هذه الموقعة ما نصه : • وكان على ميسرة الوزير جلال الدين [ وزير الحليقة ] الأمير عجود بن برجم [ ترجم • ١١، ج ١٢ س ١٩٠ ] الأيوابي ، ينى المنسوب إلى د ايوا ، أو د ايوه ، ومعه جموع التركانية والأكراد . . . . • ( ارجم كذلك إلى د ١١، ج ١٢ س ٣٠١ ) وضبط السكلمة غير معروف .

 <sup>(</sup>٤) يمنى أولاد وأتباع انشد صاحب زنجان • زت ٠ .

<sup>(</sup>ه) دااه ج ۱۲ س ۱۹.

ورغم أن السلطان وأتباعه كانوا قد غلبوا على أمرهم فى أول الأمر ولحق بهم الوهن الشديد، إلا أنهم انتصروا الآن نصرا مؤيدا، وغنموا غنائم كثيرة تتضمن الذهب بالأحمال والخيول والأسلحة التى لا حصر لها . و بلغ من كثرة الخيول التى غنموها أن انحفضت أسعارها إلى حد كبير ، ولكن لم يوجد فى همذان من يرغب فى شراء واحد منها مراعاة لحرمة الخلافة ..! وأخذ الجرحى يستجدون الخبز فى مسجد هذان ، وساءت حال الخلافة إلى درجة لم يسمع بمثلها أحد . وقد أنشد السلطان هذه الرباعية فى وصف تلك الموقعة :

### [ رَبَّاعية فارسية في الأصل ، ترجمتها : ]

\_ بسبب هذه الفتنة التي أثارتها يد الفلك،

كانت روحي معليّة في شعرة واحدة ... !!

ولو أن الإقبال لم يأخذ بيدى ،

لأراق الفلك دمى دون عذر ...!!

ولكن هذا الجيش المهزوم لم يعتبر بما حدث ، إذ جاء إلى العراق حتى الآن عشر مرات أخرى كان نصيبه فيها الفشل والهزيمة وذلك بسبب نيته السيئة ولأنهم لم يعملوا بموجب الحديث الذى يقول : « لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين » (١)

[ بیتان فارسیان فی الاصل ،(۲) ترجمتهما : ] ـ ما أعجب ماقاله کبش وحشی لقطیع من الغزلان ،
قال : إنه لو صار الوادی کله جریرا ،

<sup>(</sup>١) حديث ، البغاري ، طبع ليدن بع ٤ س ١٤٢ -- ١٤٣ .

<sup>(</sup> المنرجم ) : انظر أيضاً السيوطى : الجامع الصغير فى أحاديث البشير والنذير ، ج ٢ ص ٢٠٠ الطبعة الراجة .

<sup>(</sup>۲) د شه ، س ۸۳۴ س ۲ -- ۷

\_\_ ووقعت فيه فى شبكة صياد ثم تخلصت قدى منها ، فإنى لا أطأ بأقداى هذا الوادى مرة ثانية ..!!

ولما انتهت حرب السلطان مع الخليفة ، وصل علاء الدين - والى مراغة - إلى خدمة السلطان ، وقدم له الطاعة في هذان ، فأعزه وأكرمه إلى أبعد حد ، وعهد إليه بتربية ابنه « بركيارق » . ثم استعد جيش السلطان لمحاربة الأتابك قزل ارسلان مرة أخرى ، والتحق غرس الدين بن شوملة بخدمة السلطان صاحب العرش الأعلى . وبهذا اجتمع في هذان جيش جرار ، وتوجه الأتابك قزل ارسلان على رأس جيش كبير إلى دار الملك في هذان ، وجمع السلطان جنده احفروا الخنادق . ثم شرع أتباعه في الحرب ، وتواترت أخبار المعارك ، واختنى وحفروا الخنادة . ثم شرع أتباعه في الحرب ، وتواترت أخبار المعارك ، واختنى الأتابك فجأة ، ولم يتعقبه السلطان لأنه كان لا يثنى في « اى ابه » ولا في از ابه » (ا) . وقد مضت على هذه الحالة خمسة عشر يوما لم يعرف فيها أحد ماذا حدث وأين ذهب الأتابك .

شعر [ أبيات فارسية في الأصل، ترجتها : ]

حينها يتعد المرأ ويتكاسل فى وقت العمل،
 يعافه الزمن . . . وتنساه الآيام . . . ! !

ولا يبق الجسم صحيحا قويا ،
 إذا لم يكن قادرا نشيطا(٢) . • ١١٠

و یجب أن <sup>ر</sup> تمثنی بأن يبتی اسمك عاليا ،

وتبصّر . . . حتى لا يضعف قلبك بترحمل الهموم . . . ! !

ــ فإن الزمن إذاكان يسخو في علمانه ويحسن إليّنا ، أ فإنه أيضا . . . يأتينا بما يسوؤنا ويؤلمنا . . . ا آ

<sup>(</sup>١) كانا عبدين كبيرين قديمين ( ديل أبي المد ) .

٠ ١٢ - ١١ ٥ ١٦٧٣ ٥ ١١٠ (٢)

\_ وتعفف . . . واحذر النفكير الطائش ، وحسب الزمان أنه يدور علينا بشروره . . . ! !

وهكذا فعل الأتابك موكة اضطرب لها السلطان، كارأى من «اى ابه» تحكات ضايقته وأتمبته. وحينها تأكد السلطان أنه لايوثق به ولا يصلح لعمل، وأنه يجب إعداد جيش آخر لمقاومة الأتابك، أمر « ابن الأزْدَمُ » (١) و « ابن سراج الدين قتلغ ابه شرفی ه <sup>(۲)</sup> يقتل <sup>(۳)</sup> « ای ابه » و « از ابه » فی [ س ۴٤٨ ] سراى الحضرة . ثم خرج اينانج ولحق بأمه في الرى . وذهب في اليوم التالي الأتابك علاء الدين إلى مراغة ، وتوجه السلطان إلى اذربيجان . وأما الأتابك قزل ارسلان فقد قصد «كرما نشاهان» ، وكان هناك «شهاب الدين بن الحديدة» مع خادم من خواص جيش الخليفة ، فأحضرها إلى باب همذان ، ليقوما بالبحث عن الأموال المهربة في المدينة ؛ وتحت ستار هذا العذر أغاروا على منازل المسلمين ، فنقم العوام على السلطان . وذهب السلطان إلى تبريز فأحدث فيها اضطرابا شديدا . فرأى الأثابك أنه من الضروري أن يتوجه إلى اذربيجان ، ولم يكد الأنابك ينصرف إليها حتى عاد السلطان إلى همذان ؛ وصارت هذه المسألة دورية ، بحيث أصبح متمارفا بين الأمراء والصدور أنه في كل مرة يأتي الأتابك، يذهب السلطان وهكذا دواليك . وأمضى السلطان ذلك الشتاء في الماصمة همذان واستسلم له العراق. ونظراً لكثرة الثلج واشتداد البرودة لم يحاول أحد أن يتحرك.

> [ بيتان فارسيان في الأصل (١) ترجمتهما : ] ــ مها طالت وتثاقلت الليلة الليلاء ،

<sup>(</sup>١) الأزدم مو شعة اصفهان ( ذيل أبي حامد ) .

<sup>(</sup>٢) يبدو أنه أحد أتباع شرف الدولة صاحب أبهر .

<sup>(</sup>٣) ذلك في جادى الأولى سنة ٨٤ ( ذيل أبي حامد ) .

<sup>(</sup>١) دشه، ص ١٤ ت ١٤ - ١٥ .

وكان السلطان — بسبب ما جبل عليه من حسن المعتقد وحب العلماء، عيل إلى ظهير الدين البلخى ، وكان يزوره فى كل ليلة فى بيته ليستشيره فى مهام الأمور ، وكان سادة العراق وأمراؤهم يعرفون رجاحة عقل هذا الرجل ، ولهذا كانوا يرهبونه .

وذات يوم قال ظهير الدين البلخى للسلطان : « إن هؤلاء الذين ممك إنما هم مخالفون لدولتك ، فيجب القبض عليهم جميعاً ، و إعطاء أملا كهم لأنباع آخرين حتى يكونوا متضامنين ممك » .

وفى هذا الوقت أخذ أركان الدولة يكتبون الرسائل و يرساونها إلى قتلغ اينانج فى الرى ليخبروه بأن السلطان يذهب فى الليل إلى منزل ظهير الدين البلخى ويتآمى معه ، فليس لنا بعد ذلك أن نثق فيه قط ، فإذا عاهدتنا [ س ٣٤٩ ] انفقنا مع علاء الدولة ، واستمنا به فى القبض على السلطان . وكانوا يضعون هذه الرسائل وسط عصا مجوفة ، يغطونها بلحاء الشجر ، ثم يبعثون بها مع أحد الضباط إلى الرى . وكانوا يرسلون خلال الليل أشخاصا يكمنون فى طريق السلطان . وقد رأى السلطان منهم شخصين أو ثلاثة ( بضعة أشخاص ) فأم بالقبض عليهم و إحضارهم إلى قصر ظهير الدين البلخى ، فباحوا بكل ما حدث ، فأمنهم السلطان على حياتهم ، واستعان بهم ، واستحلفهم ألا يبوحوا بالسر ، وألا يذيعوا أن السلطان قد رآهم وذلك لكى يعرف إلى أى مدى يصل الأمر .

وفى اليوم التالى جاء هذا الضابط إلى قائد حرس السلطان فى « هفتاد

بَوْلان » (١) على باب مزدقان . فسأله « ابن سراج الدين قتلغ ابه شرف » عن الأخبار والأحوال ، فرد عليه رداً عنيفا بسبب ما ألم به من مال ونجر .

#### [ أبيات فارسية في الاصل ، ترجمتها : [

- إن اللسان الذي ليس في رأس صاحبه تفكير ،
   حتى ولو أمطر الدر فلن يصل إلى حد الجال . (٢)
  - فاقطع علاقة قلبك مع شخص ،
     لا يوجد مع لسانه قلب صادق (٦)
  - والشخص الذي حنكته الآيام ،
     لاينبغي أن يكون أستاذا في كل فن<sup>(١)</sup> .
  - ـــ وقد قال العارفون العقلاء :

إن الشخص الذي يقترف سوءًا يجزي به<sup>(٥)</sup>

فغضب ابن سراج الدين وسحب رمحه ليهوى به على رأس الضابط ودافع الضابط عن نفسه بعصاه ، فانكسرت العصا وظهرت الرسائل التي فى جوفها ، فأخذها ابن سراج الدين ، وكان شابا فاضلا شجاعا ، ينظم الشعر ، [س ٣٥٠] ويكتب بخط حسن . فلما قرأ تلك الرسائل وعلم بما فيها ، اعتقل الضابط وامتطى جواد النو بة ووصل فى نفس اليوم إلى السلطان ، وعرض عليه هذا الأمر مشافهة ، فأعمل السلطان فكره واستقر رأيه خلال الليل إنه متى أصبح الصباح ، فأعمل السلطان فكره واستقر رأيه خلال الليل إنه متى أصبح الصباح ، وجاء أصحاب المناصب إلى الديوان ، اختلى بالوزير وأمر بإحضار الأمراء ، فعنقهم وحقرهم على رؤوس الأشهاد . وعين مشرفا على قصر كل عظيم منهم ، حتى

 <sup>(</sup>١) هكذا ضبطه ياقوت وهو يقول: • هى قربة من قرى الرى وهو الموضع الذى ظفر فه طغرلبك بأخيه لأمه • إبراهيم أينال، فقتله خنقا بوتر قوسه، وفى نزهة القلوب • هفتاد پولان ، بالباء المثلة.

<sup>(</sup>۲) د شه ، س ۸۲۲ س ۲۶ . (۳) د شه ، س ۸۱۵ س ۲۰ .

<sup>(</sup>٤) د شه ، س ۸۲۰ س ۱۹ . (۵) د شه ، س ۹۳ س ۲ .

يحافظ على الخزائن والاصطبلات والمعدات الحربية ، ويقوم بنقلها إلى قصر السلطان . وأما أدوات المطبخ وأمثال ذلك فقد أبيحت للنهب والغارة .

ولما أصبح الصباح توجه العظاء إلى قصر السلطان جريا على عادتهم ، وجلس السادة فى الديوان . ثم استدعى السلطان الأمير سيد علاء الدولة واختلى به . وبعد أن أمّنه على حياته ، أطلعه على حقيقة المؤامرة ، وقال له : « إنه سوف يدعوهم جميعاً حتى يتضح سر هذه المشكلة » . وقد حضر هذا الاجتماع «خواجه عزيز » الذى كان وزيراً لاسلطان فى ذلك الوقت ، كا حضره أبناؤه ، والموفق وكيلدر ، وظهير المنشى ، وشهاب كاتب الديوان ، وقتلغ الطشت دار ، وجميع الذين اشتركوا فى هذه المؤامرة . ثم انفرد السلطان فى خلوة ، وصار يستدعى الواحد بعد الآخر . ولما اجتمع شمل الجميع فى سراى علاء الدولة حيث كان السلطان ، كشف لهم السلطان عن المؤامرة ، فطابوا الأمان ، ثم ركل السلطان خواجه عزيز وألقاه وسط القصر ، وأمر بالقبض على جميع الحاضرين .

[ بيتان فارسيان في الاصل ، ترجمتهما : ]

- ـــ يكون مذموما محتقرا قلب الشجرة ،
- التي تشمر ثمرا نكدا لنتاج والعرش .
  - ولن ينفعك الندم والاسف .

🗀 إذا ما قطع سيف الزمان رأساك (١) .

وقد هرع الأشخاص الموكلون بحراسة كل قصر، ونفذوا [س ٣٠١] أواس السلطان ، فنقلوا إلى قصره جميع أموال هؤلاء العظاء النقلل النقل والعينية . ثم طلب السلطان مفتاح قلمة علاء الدولة وحبس هؤلاء القوم هناك . ثم تحرك بذاته الشريفة ليتفقد أحوال هؤلاء المسجونين فتعهدوا له بدفع الأموال

<sup>(</sup>۱) دشه، س ۸۱۳ س ۲۲ .

فى سبيل إطلاق سراحهم وتأمينهم على حياتهم ، فوعدهم أن يؤمن حياة كل شخص منهم يدفع قدراً معينا من المال ، ويكتب إقراراً بما يمتلك ، ويتعهد بترك عله . فأخذ هؤلاء القوم يقترضون ، ويدفعون ما يحصلونه إلى الديوان . وأخيراً لجأوا إلى ظهير الدين البلخى ، فأرسلوا إليه شخصا طالبين شفاعته لدى السلطان قائلين : « إنهم على شاكلة أهل التصوف سيسيرون فى ركابه كبقية المريدين » . وقد استمر الحال على هذا المنوال ما يقرب من شهر .

وذات يوم كان السلطان يتفقد القلعة ، و يعظ المسجونين و يزجرهم ، فعجل قتلغ الطشت دار بنهايته ؛ إذ بدأ يخاطب السلطان بسغه و بكلام غير لائق و يقول له : « اقطع هذه الرؤوس وضعها حيث شئت فطالما أردت أن أفعل برأسك مثلما فعلت برأس أبيك ، ولكن حظك كان أقوى من إرادتى » فرد عليه السلطان قائلا : « ماذا كان يينك و بين أبي ...؟! لقد كنت عبداً ذايلا فاشتراك وقلدك الملك » . فأجاب قتلغ : « نقدني علاء الدولة بموافقة الأتابك محمد عشرة آلاف دينار ، وكلفني أن أعطى أباك شرابا ساما في الحمام أخذاً بثأر أخته التي كانت زوجة لأبيك ، فنفذت ما أشار على به . ولقد أردت أن أفعل بك ما فعلته بأبيك » . فلما سمع السلطان هذه القوة ، اشتد غضبه ، وأمر على الفور بقتل جميع المعتقلين ؛ فقطعت هذه الرؤوس (١) جميعها نتيجة فأمر على الفور بقتل جميع المعتقلين ؛ فقطعت هذه الرؤوس (١) جميعها نتيجة المذا الحديث .

#### [ شمر فارسي في الأصل ، ترجمته : ]

- الشخص الذي يحترف إراقة الدماء ،
   تصير منه قلوب الاعداء بملوءة بالخشية والحذر .
  - ــ ولسوف يراق دمه بنفس الطريقة ،

<sup>(</sup>١) في السابع من ذي الحجة سنة ٨٤ ( ذيل أبي حامد ) .

التى أراق هو بها دماء أعدائه . . . . ا ا فلا تحاول إيذاء الرجل الحر ، فلا تحاول إيذاء الرجل الحر ، فإنه لا يقبل الحضوع بالإيذاء والألم . 

والدنيا إذا تأملتها مرحلة قصيرة ، فلا تكثر الشكوى من أفعالها .

وقد انقضى الامس ، ولما يقبل الغد ،
 ولست فى عناء من أمر اليوم .

وكفاك ما فى , اليوم ، من أفراح ،
 فإن العاقل لايتحدث عن أمر الغد .

ويجب أن يبقى اسمك طويلا ،
 ومادمت غير مخلد ، فلا تصنع أعمالا غير مخلدة (١)

والدنيا تدبر السوه .٠٠ ولاتقوله لاحد ٠
 وهي لاتغنث الملهوف في كل الاحوال ... ١١

وكان السلطان قد أمن علاء الدولة على حياته فى أول الأمر وعفا عنه . ولكن تآمره هذه المرة كان جرما عظيا لا يغتفر ؛ غير أن السلطان أخنى عنه غضبه حتى عزم على الرحيل إلى « مرغزار سك » طلبا للمرعى ، ثم اضطره إلى مصاحبته فى هذه الرحلة ، وادعى علاء الدولة المرض ، وحاول التخلف عن الركب . فقال له السلطان : « لامغر من مجيئك معى ، واصطحب معك الأطباء ، لأن تغييرك للبيئة والهواء ، يكون فيه أمل كبير فى استعادة الصحة والشفاء » . ولما ابتعد الركب بقدر مرحلتين من هذان ، أمر السلطان بقتل علاء الدولة ، ونقات جئته إلى هذان حيث دفن مع أسلافه من السادات رحمهم الله .

ونظرا لما له من حقوق على مؤلف هذا الكتاب محمد بن على بن سليان الراوندى ، فقد نظمت الأبيات التالية في رثائه :

<sup>(</sup>۱) دشه، س ۲۰۶ س ۲

[ مرثية فارسية في الأصل ، ترجمتها : ]

\_ را أسفاه ... أي تحنة هذه التي وقعت في الدنيا ...؟ وا أسفاه ... أي وقعة تلك التي حدثت فجأة ...؟ ا

ـــ وما هذه العين التي أخذت تريق الدماء .. ؟

وما هذا الألم الذي وقع في قلب الكهل والشاب ...؟١

- لنمد أظلمت الشمس ووصلت المحنة إلى أوجها، واصفر وجه القمر، وأصابه العجز والذبول.

إنها مصيبة للروح ، أحرقت الفؤاد ،
 وملات القلوب بالغم فأخذت في الصراخ والنواح .

مل تعرف عن أى شيء هذا جميعه ؟ إنه بسبب الحبر السيء ،
 عن موت عربشاه ملك الزمان .

\_ فيا أيتها العين ... ابك دما فقد مات فحر الدين ١١٠ ،

مات زعيم عصره ، وملك الدنيا .

إننى لاأدرى لم عجلت الدنيا بإراقة دمك؟ ،
 ولماذا أحرقت قلوب العالمين مالحزن علىك؟

إن الدموع التي كانت تنافس في صفائها الجواهر والدرر الثمية ،
 قد أصبحت كالياقوت مصبوغة محمرة الدماء ... !!

ـــ وليس من اللائق ، أن يعد الفلك من أجلك ، ، ثل هذا الكفن تحت الثرى المعتم ... !!

- وليس من المعتول أيضا أن يكون الموت الذي اغتالك سببا في خراب مائة أسرة من آل الذي .

فتأمل البحر والجبل، وانظر إلى وقع المصيبة عليهما،
 فاقد تحوّل قلب الجبل إلى حجر صلد، وفاض البحر بطوفانه.

لأنه نور عين المصطنى وفخر آل المرتضى ،
 وكان أعل البيت يستمدون منه نظامهم وسلامتهم .

<sup>(</sup>١) مو في الدين علاء الدولة رئيس هذان

فيأيها التراب ... ابتعد بسلامة عن طريقه ،
 وارفع النقاب سريعا عن وجهه القمرى .

أنى اخثى ألا يكون العرش الجديد ملائما لكسرى ،
 وأخثى ألا يكون مقامه لاثقا له .

\_ و إنى أنساءل : كيف وضعت عنه ناجه وعرشه ؟ . و يارب ... على أى شكل صنعت مرقده .. ؟ ا

> ــــ لفد صمم على الرحيل فأقامت الزهرة ، في إبون طالع مأتما لفقدانه .

وأخذت تكتب بالحرة سجلا لآلامه ،
 وكيف أن هذا العزم والسفر لم يكونا من مرامه .

إنه نور عينى حيدر وزعيم أهل البيت ،
 شمس فاطمة ، ورئيس أهل البيت .

فيأيها الفلك الدون ، ماذا تريد من آل النبي ،
 وماذا تريد من أسرة حيدر ؟

لقد نصبت كمينا للحسين فى كربلاء ،
 وأوقعته فيه .. فاذا تربد بعد ذلك ... ؟

ـــ لفد تعجلت بإراقة دم ملك قهستان ، ولم يكن هذا لائقا ، فاذا أردت منه ؟

\_\_ أيها الفلك الاعمى ! إنك لم تقل ماسبب حقدك عليه ، وماذا تريد من رئيس أسرة حيدر .

وماذا أردت حينا وضعت السهم في حلق هذا الرجل البرئ ،
 وماذا أردت من هذا السيد المطهر الأنور ... ؟ !

\_\_ إذا كان القمر قد غاب ، فلتخلفه هذه النجوم الثلاثة (١) وليجمل الله مقامه في الجنة .

(۱) المراد بالنجوم الثلاثة أولاد عــــلاء الدولة : يمَّى السيد عجد الدين هايون ، والسيد فحر الدين خسروشاه ، والسيد عماد الدين مردانشاه

[س ه ۳۵]

- ــ فيارب ارفع منزلة بجد الدين . وبارك في عمره فهو عز الدين (١)
- \_ وإذا كان والده قد ذهب إلى جنة الخلد واختار مقاما رفيعا ، فمارك ... عالمهي في عمر ولده
  - وأبعد الآذى عن أصدقائه وأحبابه ،
     وأحرق أعداءه بنار القهر والغضب .
  - فإن له صفات تامة من الفضل والعقل والادب ،
     فبحق وجهك ... يا إلهى ... انفع الجميع بهذه الفضائل .
    - وانزل رحمتك على قبر فحر الدين ،
       وتقبل بعفوك وكرمك كل أفعاله .
    - والمنة ته ... إن ثمر الشجر باق على حاله ،
       وهذا مردانشاه الجواد الملائكي السيرة والحلق .

بعد ذلك أخذ سلطان العالم يطوف بأطراف همذان ، ويقوم بالكر والفر في تلك المناطق ؛ فاختلت أحوال المملكة ، وتحرك الأتابك « قزل ارسلان » من اذربيجان ، ولم يكن للسلطان قدرة على مقاومته . فرأى من الضرورى أن يترك العاصمة ويتوجه إلى اذربيجان ، خصوصا بعد أن ثار عليه عمه وأولاد عمه أعداؤه في الاستيلاء على ملكه ، وكثر عدد الطفاة من أتباعه .

وقد استغل الأتابك هذه الفرصة وشرع فى الهجوم ، واستطاع [ ٣٥٦ ] مهب الذخائر والنفائس والأموال والمتلكات . وأما السلطان فقد نجا بمفرده وانضم إلى « القفجاق » (٣) . وصادر الأتابك أموال أعدائه فى همذان والعراق

<sup>(</sup>١) [ المراجم : وربماتكون محةالاسم مجد الدين • يدل ، غزالدين، وهو بذلك يشهر إلى نفس الشخص كما تدل على ذلك الأبيات التالية ]

 <sup>(</sup>۲) النصود فيها يدو عمه محد بن طفرل

<sup>(</sup>٣) مو عز الدين حسن بن القفجاق والى اذربيجان ( زت ورقة ١٠٢ )

وفى كل مكان آخر، ووضع يده على الأموال الأميرية، وأخذ دخل الإقطاعات واستولى على محازن الجيش. فلما استولى جيش آذربيجان على همدان، آذوا الخلق كثيراً بدرجة لا يصدقها أحد، فأخذ الناس يرسلون الصدقات والصلات إلى أرباب الطاعات والمبادات، ويجمعون الزهاد فى الزوايا والمساجد؛ ليبتهلوا إلى الله أن يعيد إليهم السلطان. وكان فى أطراف العراق أكثر من عشرة آلاف من أهل الخير والفضل، لم يقدر لهم أن يروا السلطان إطلاقا، ولم يظفروا بلقائه، ولكنهم كانوا يجبونه من صميم قلوبهم، فكانوا يشيعون فى كل لحظة «أن السلطان قد وصل» وذلك عملا بالحكمة القائلة: « تَفَاءَلُوا فإنّ الأراجيف من مُقدَّمات الكون».

وظاوا يؤمنون المساجد ، ويؤدون العبادات طالبين إلى الله أن يعيد السلطان في أسرع وقت .

وأرسل الخليفة خلعة إلى الملك السكريم والغازى الرحيم ، الملك المعظم قزل ارسلان - برد الله مضجعه - .

وأخذت الرسل تفد من أطراف البلاد إلى حضرة السلطان. وكان من بين هؤلاء الرسل ، شاب حسن السيرة ، جميل الوجه ، غزير الشعر ، ذو عقل ودهاء وعلم وذكاء ، وهو شهاب الدين الاسترابادى الذي كان كاتبا وأستاذا [س٢٥٧] في ديوان ملك مازندران فقد حضر برسالة إلى السلطان .

ولما كانت رابطة الفضل والعلم تجمعه بمؤلف راحة الصدور محمد بن على ابن سليان الراوندى ، فقد جرت بينهما مجالسات ومؤانسات ، كما كانت له أيضاً علاقة ود وصفاء بأستاذ السلطان يعنى خال المؤلف ، الصدر الإمام الكبير ، زين الدين مجد الإسلام ، ملك العلماء « مجود بن محمد بن على الراوندى » .

وقد حرض خالى على ترك دار الملك همذان والشخوص إلى مازندران ، باعتباره رسولا للسلطان ، فحمل معه رسالة بخط السلطان نفسه وهدية إلى ملك مازندران وهي عبارة عن مصحف كبير كتبه السلطان بخطه الجيل الذي يعجز عن تقايده ابن البواب وابن مقلة (١).

ولما كان هذا الرجل أستاذا للمؤلف فضلا عن صلة القرابة ، فقد اقترح عليه أن يصحبه فى رحلته قائلا له : « يجب أن تؤدى لى حق الاستاذية ، كما يجب عليك أن تطيعنى عملا بالقول المأثور : « من علمك حرفا صيرك عبدا » ، وأن تهرع إلى ملازمتى . فلا مراء فى أنك ابنى العزيز وصديتى الوحيد ، وعليك الاعتماد كله فى حفظ مصالحى والاسترشاد برأيك الرشيد وعقلك السديد . وإذا أصابنى خطر فى تلك الولاية بسبب عفونة هوائها أو ألم " بى تعب أو مرض فان يزول ذلك إلا بمعونة شخص مشفق مثلك هو بمثابة ولدى » .

وقد رأيت أنا المؤلف أن امتثال أموه واجب الأداء ، لما له من حق على . وكانت رغبة مشاهدتى تلك الديار حافزة ومشجعة لى على تلك الرحلة ، ولقد قرأت وصفاً لمازندران فى الشاهنامة التى هى ملكة الكتب وأم الأسفار ، هذا نصه :

[ أبيات فارسية في الإصل<sup>(۱)</sup> ، ترجمتها : ] [ س ۲۰۸ ] ... لتبق مازندران ذكرى للسمليك ،

ولتبق جميع أرجائها عامرةً دائمًا .

فيساتينها زاخرة بالزهر والورد دائما،
 وأرضها علومة بالشقائق والرياحين . . . 11.

<sup>(</sup>١) هو أبو على بحمد بن الحسين بن مقلة السكانف المهور ( اظر ترجعه في ابن خلكان تحت حرف م ) .

<sup>(</sup>۲) واشده من ۴۴۱ س ۱۶ - ۲۱

- وهواؤها منعش، وأرضها منقوشة بألوان الزهور، وليس فيها برد ولا حر وإنما هي ربيع دائم .
  - ـ والبلايل تغرد في حداثقها ، والغزلان تختال في رياضها .
  - والحياة فيها مستمرة ، لاكال في طلاحا ،
- وجميع أرجاتها مليئة بالالوان الرائعة والنسانم الطيبة .
  - \_ وكأنما ماء الورد بنساب في جداولها ،
  - فتنعم الارواح برائحته وعبيره . . . ! !
  - \_ وشتاؤها نجميع شهوره،
  - ترى فيه الأرض مكسوة بالشقائق والرهور .
  - وطوال السنة تكون شواطي، أنهارها ضاحكة باعة، وفي كل مكان فها يشتغل الناس بالصيد . . ! !

وحينًا وصلتُ إلى تلك الديار ، رأيت أنواع النعم مجتمعة فيهما ؛ ففوا كهها تشبه في لطفها ماء الحياة؛ وخيراتُها هي فواتح الحسنات، ومسيرُ الأقدام فيها على بسط من الرياحين ؛ وقد امتلأت رحابها بخضرة البساتين و بزهور الشقائق والنسرين وانتشرت فيها رائحة التربج في كل مكان ، فملأت الأرواح بالأفراح فى مجالس الخر والراح ، وهان أمر النارنج فيها فلم يعد قصرا على الأمراء والكبراء بل حازه المدمون والفقراء .

ولكن من أسف أن ذلك المكان كان معقلاً للأحوار، فبدا التربح والناريج كأنهما السبب في المتاعب والآلام ، وأصبحت زهور الأرجس والرياحين غير مستساغة كأيام الشيخوخة ، وأصبحت ألحان البلابل كألحان المطرب الذي يغنى السكارى ، فلا تؤثر أغانيه فيهم ، ولا يستفيد هو منهم أية فائدة . وكانت وديانها غابات ومزارع ، وحداثق وأنهار ، واكن كثرة الحياة فيها سلبت رواء الفابات والمزارع ، وانتزعت كثرة الأنهار كل طعم للفواكه والأثمار بحيث فسد فيها كل لطيف ، وأصبح لحم الضأن سما زعافا يسبب موت [ س ٣٠٩] آكله وطاعه.

وقد تحمات الشدائد والمكائد مدة ستة أشهر فى ذلك الموضع المشئوم ، حيث مبيت الغربان والبوم ، فلم أر فيه فى أية لحظة فائدة من الفوائد . إذا قصدت التبزه وعزمت على التفرج ، اجتمعت غصة الجرب وقصة التعب فوضعتا كثيراً من البؤس على جسمى الحبيس حتى ليخيل إلى أن خضرة الوادى قد استحالت إلى سواد فى سواد . فإذا ارتفع صراخى إلى عنان السهاء ، تركت التفرج وانصرفت عن هذه الأماكن النزهة ، وكأنها غير جديرة بالرؤية ، حتى تكريم اللطف الربانى والعطف الرحمانى بإيقاظ حظى العائر ، و إسعاد طالمى فأذنوا لنا صولم نحصل من المراد إلا أقلًا — أن نعود ، فلما فتحوا لنا باب «دربند زرينكمر» ووصلت ظافرا إلى « پيروزكوه » عاد البصر إلى عينى ولم يصدق بذلك قلبى .

ولقد قال العظاء: «حينا مجاوز سرور القلب حدَّ الاعتدال ، يستولى عليه الكدر والوبال » وكثيراً ما يحدث أن يحزز شخص ، فيضحك كثيراً حتى يموت . وأثرت في الأغذية غير الموافقة والأهوية غير الملائقة ، حتى لقد أخذ يظهر على في كل يوم وهن جديدحتى وصلت إلى « راوند » موطنى الأصلى ، ورأيت وجوه أصدقائى الأعزاء ، وكان هذا هو جل مأربى ، فاتقدت حرارة الوصال بقلبى الملتاع ، وأخذ ضعنى يزيد يوما عن يوم ، والحى تزيد ساعة

<sup>(</sup>۱) هذا البيت هو مطلع قضيدة للشاعر أنورى (كليات ، طبع تبريز ص ۱۲ – ۱٤)

بعد ساعة ، وكان فراق الأحباب قد بلغ بى غايته ، وكان قلبى المحترق فى نهاية العذاب ، ولم يكن لى سبيل إلى الذهاب إليهم ولا قدرة على الإقامة بعيدا عنهم . فكنت طوال أيام الفراق أنشد هذه القطعة لتكون وِرْدًا لآلاى ومؤنسة لى فى أحزانى :

[ أبيات فارسية فى الأصل: ترجمتها ]

ــ ماذا تريد الدنيا منى . . . أنا المسكين المحتاج . . . ؟ ،
وماذا يود العالم منى . . . أما المتعب المكدود . . . ؟ !

ــ وا أسفاه ! . . لقد صارت الدنيا حلقة أمام عينى ،

وا اسفاه! . . فقد صارت الدنيا خلفه الهام عيى ، و بقيت أنا وسط هذه الحلقة مقيد القدمين . . . ! !

وياأيها الاصدقاء الم لا يذكرنى واحد منكم . . ؟ ا
 ويقول -: لم صار محمد عاجزا محتاجا . . ؟ ا

\_ وياأيها الكبراء والأصدقاء . . . ياأيها الغافلون ، ارحوثي ، فإن قلى متعب مكدود . . . ! !

وأنتم أيها الآنباع المخلصون ... لقد نسيتم حق عليكم ،
 مل علمتم أن مثل هذا السلوك لا يرضى الله ... !!

۔ إن الناس ينصحونني ، ويقولون لي اصبر ... ولكن ماذا يجدى النصح ... ا وكيف أصبر ، وأنا موزع الفلب ، وماذا يجدى النصح ... ؟ ا

. \_ و لقد ضبرت كثيرا ، فلم يفدني الصبر ،

فيا أيها الاصدقاء ... لا تقولوا : عاقبة الصبر ظفر كثير ... ١١

فلما استراح جسمى الضعيف من مشاق السفر ، أظهر لطف الهواء تلك العلل « و بضدها تنبين الأشياء » (1). وهكذا تحملت المتاعب مندة سنة ونصف ، محيث أن وهم بنى آدم يعجز عن إدراك حالتها ويقصر كذلك عن فهم كيفيتها وكيتها .

 <sup>(</sup>۱) صدر هذه الشطرة : • وتذمهم وبهم عرفنا فضله • والبيت من قصيدة الممتنبي عدح بها أبا على هارون بن عبد النزيز النكاتب (الديوان طبع برلين ص ۱۹۷) .

<sup>(</sup>٣٢) راحة الصدور

وفى فصل الصيف استولت على أزمة من البرقان حطمت قلبى وروحى ، وكنت أترقب أن يعتدل حظى المنسكوس المنحوس، ولكنه كان يبتعدعن ذلك . وفى وقت الشتاء ألم بى ألم أصاب وسطى وفخذى ، وكاد يقضى على وحاولت تجرع الدواء ، ولكننى نفرت منه . وذات يوم اشتدت بى العلة والمحنة حتى خيل إلى أن طائر روحى كاد يطير من جسدى ، وأن ببغاء قلبى الحبيسة في قفص جسمى قد عقدت العهد سرا مع أجلى :

## [ ييت عربي في الأصل: ]

إذا تم أمر دَنَا نقصه . . تَوَقَعْ زوالاً إذا إقيل تُم

وفجأة طرق بابى صديق مُعين ، وألتى السعد على باب منزلى 'بشرى الراحة و إعلان الفرج . فاستقبلتنى السعادة وقالت لى : ٥ لقد تعهدت أن أتحرى رضاك ، ولقد أدركتك بفألى السميد ، ولن يكون هناك مجسال لاختلال أحوالك بعد الآن » .

فتلقيت القول بالفرح والترحاب ، وخرجت مسرعا من زاوية الإدبار والهلاك ، وسمعت عند ذلك بشارة مقدم سلطان العالم ، ركن الدنيا والدين طغرل بن ارسلان ، وأنه قد عاد من آذربيجان إلى دار الملك همذان ، بعد أن رأى من خصومه الأشداء وأتباعه الشريرين شدائد كثيرة ومكائد لاحصر لها، وقاسى الهزائم والمتاعب ، ولكنه لم يلبث أن ودع عرش السلطنة ، وولى وجهه شطر الآخرة ، وترك أسباب الملك ، وتخلى عن الخدم والحشم ، وأرسل ابنه الحبيب إلى دار الخلافة ، وذهب هو نفسه إلى مقبرة أسلافه فأقام فيها ولازمها الله وقد وقع على هذا الخبر وقعا سيئا ، فاستحال المرهم الذى تخيلته شافيا إلى وقد وقع على هذا الخبر وقعا سيئا ، فاستحال المرهم الذى تخيلته شافيا إلى

<sup>(</sup>١) اظر شرح هذه الواقعة في • زت ، ورقة ١٠١ ــ ١ ، ب وأيضًا في ذيل أبي حامد .

جروح وقروح ، واستحالت الراحة التي توهمتها إلى غم وبلاء . فقلت : « يا سبحان الله : إذا فعلت الدنيا بصاحبها وملكها مثل هذه الفعلة النكراء ، فماذا تفعل بالآخرين ...؟!

[ مصراع فارسى ، ترجمته : ] أي محنة هذه التي وقعت فجأة وألئت بنا ... ؟!

يا ليتنى لم أكن حيا حتى لا أسمع هذا الخبر

[ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

\_ لقدكنت بأحزانى كسير الفلب، فلما أصبت بعشقك ... أجهز على ... ا

وأخذت أقول لنفسى: إن الدولة ولو تعثرت ، فهى خير من أن يبقى العالم بغير حاكم، ولن يطنىء الفلك سراج آل سلجوق، وسيستقر ملكهم لمن يستحقه.

وأحياناً كنت أقول إذا تمرد الرعايا، شردوا الخواص ونكبوا الديار والبلاد فمتى تنصلح الأمور ..؟! وأى محنة هذه التي حلت بنا وأى آفة هذه التي حدثت لنا ...؟!!

[ بيتان فارسيان فى الاصل ، ترجمتهما : ]

وإنى لاتخلص من هذه المحن بنفس واحد عميق ،
 يخرج بصعوبة كأنه يخرج من الصخر الصلد . . . ! !

وتفحصت سر هذه الحال ، وتلمست أسباب هذا المقال ؛ فقالوا : إن الأتابك توجه إلى آذربيجان ، وتغلب على خيل القفجاق ، وجعل جيشهم في ارتباك وتشتت ، وسلب الأطفال و باعها ، وأسر الكبار ، فداخل السلطان

اليأس من دولته ، وذهب إلى قبر أسلافه ولازمه . بعد ذلك اجتمع أمراء العراق بتحريض الأتابك قزل ارسلان ، وجاءوا في إثر السلطان إلى دار الملك هذان ، وأظهروا له الخضوع والطاعة قائلين: «لقد هربنا من الأتابك ، وقصدناك نادمين ، فإذا غفرت لنا ذنبنا وقبلتنا ، فإننا نكون في خدمتك وطوع أمرك ، وإلا فسنتفرق شيعا في الأطراف أن . فوقع السلطان في حبائل تمويههم وتصنعهم وانخدع بأقوالهم، فأرسل إليهم شخصا أقسم لهم أيمانا مغلظة على تأمينهم ، كما أخذ عليهم أيضاً أيمانا مغلظة بالوفاء للسلطان ، وانفق معهم على أن يكون « ميدان عليهم أيمانا مغلظة بالوفاء للسلطان ، وانفق معهم على أن يكون « ميدان شورين » (١) ، المكان المختار لتقديم البيعة وفروض الطاعة .

ثم خرج السلطان ، وحضر الأمراء ، فالتفوا تحت مظلته وقالوا : « إن الأتابك قد أمر بوجوب أسرك في دزمار . » ثم ضرب فخر الدين قتلغ القراقزى مظلة السلطان بسيفه ، وأخذ السلطان أسيرا (٣٠) .

#### [ شعر : أبيات فارسية في الأصل ، ترجمتها :]

\_ إذا اعتمدت على هذه الدنيا البالية ،

فإنها تبدى لك الدلال وتخنى عنك الحقيقة .

\_ وقدكتب صاحب الدنيا على صفحة الفلك،

إن المرء يحصد ما يزرع . . . ١١

ـ فلماذا تربط قلبك بالدنيا الفانية . . . ؟

وهي سواء إذا تحملت الآلام أو نعمت بالثراء . . . 11

ـ وكنوزك يستفيد بها الآخرون.

فهل يليق بالعاقل أن يربى أعداءه . . . ؟ ا

<sup>(</sup>۱) في همندان .

<sup>(</sup>۲) باقوت در مار بتشدید الزای. یقول ناریخ گزید، وذیل أبی حامد إن السلطان حبس فی قامة که ان .

<sup>(</sup>٣) ق رمضان سئة ٨٦٥ (٠٤يل أبي عامد) .

وماذا تعمل حينها لاتكون الوسيلة في يدك . . . ؟! ،
 إذا عملت أو لم تعمل . . . فالنتيجة واحدة . . !!

ـــ وتعال حتى نسعد،، ونأكل، ونعطى للآخرين، [ ٣٦٣ ] فإذا جاء وقت الرحيل رحلنا آمنين . . . !

وهل یجب علینا أن نزرع شجرة (۱) ،
 ثمرها سم وأصلها مر (۲) . . . ؟ !

وسواء كنت متعبا مكدودا أم كنت ذاتاج وعرش ،
 فالعاقبة أنه يجب عليك أن تعد عدتك للرحيل . . !!

وعلى أثر ذلك جاء الأتابك قزل ارسالان إلى همذان ، واستقر له الملك ، وأخرج سنجر بن سليان من القلمة وأجلسه على المرش ، وأقطع الأمراء الإقطاعات؛ ثم توجه إلى أصفهان ، وزف إلى « اينا بج خاتون » فتمتع بالمظمة التامة وبالملك الموفق . ولكن الخليفة زين له ضرورة الجلوس على عرش السلطنة ، فما كان منه إلا أن أعاد سنجر إلى القلعة ونصب نفسه سلطانا ، وأصدر مراسم جديدة بذلك . ولسكن كفران نعمة سيده والغدر به لم يكونا مباركين عليه . وكانت تلك الحركة شؤما انطوت به دولته ، فإن إينا بج خاتون وأمراء العراق الذين كانوا عماد دولته ، انقلبوا و بالا عليه ، واتفقوا فيا بينهم على تحظيمه ، ولكنهم فى الحقيقة خربوا بيوتهم بأيديهم ، وتفصيل ذلك أنهم تدبروا الأمم أولا وقالوا : « لقد خرجنا على السلطان طغرل ، وغدرنا به فكيف يعتمد علينا شخص بعد ذلك ؟! ... لنبادر بقتل ملك الدنيا قزل ارسلان قبل أن ينتقم منا ، لأنه بجب ذلك ؟! ... لنبادر بقتل ملك الدنيا قزل ارسلان قبل أن ينتقم منا ، لأنه بجب أن يحول بينه و بين التفكير في أن يبعدنا و يولى أتباعه ». وهكذا أجمعوا رأمهم

<sup>(</sup>۱) دشه، س ٤٤٧ سي ه .

<sup>(</sup>٢) دشه؛ س ٤٣٨ س ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٣) دشه، ص ۱٤۱۱ س ۲۰ .

وقتلوه (١) وهو نائم ثمل بالشراب، واستولوا على الملك، وقسموه فيا بينهم. وفي تلك الليلة أيضاً أخذ الأتابك أبو بكر خاتم عمه، وتوجه إلى آذربيجان، واستولى على القلاع والخزائن والذخائر الموجودة في تلك البقاع، وخضع له أمراء أران وآذربيجان، ودانوا له بالطاعة. وقد اقتسم قتلغ اينانج والمراقيون ملك العراق، وتركوا آذربيجان للأتابك أبي بكر.

#### \* \* \*

وفى تلك السنة أيضاً ثارت فتنة عجيبة ، وحركة غريبة ، إذ بينا كان أمراء العراق جالسين فى مملكتهم فارغى البال ، سمعوا أن الاسفهسلار [ س ٣٦٠] حسام الدين دزمارى والأمير الحاجب « أنا سوغ لى (٢٠) » قد أخرجا السلطان من القلعة التى كان مسجونا فيها ، و باشرا بجيشهما الصغير (٢٠) — عملا خطيرا ، فتوجها مع السلطان لملاقاة جيش العراق . وكان لكل أمير عراق من الشوكة والبطش ما يزيد مائة مرة على ما لخصمه ؛ لهذا نظر العراقيون إلى هذه الحركة على أنها لعب ولهو فتهاونوا فى حرب خصومهم ، ودارت رحى المعركة عند أبواب قزوين ، واستطاع السلطان أن ينتتم منهم ، فقد حاربوا بهوادة وتراخ ، كا أن خيولهم لم تكن معلوفة بحيث تقوى على خوض المعارك ، فأصبحت كا أن خيولهم لم تكن معلوفة بحيث تقوى على خوض المعارك ، فأصبحت لا فائدة فيها ، ولم يستطع الفرسان البقاء على متونها ، فتركوها وترجوا ، واجتهد الأمراء فى الهرب ناجين بأرواحهم تاركين عدتهم وعتادهم ، وتوجه جنود السلطان إلى دار الملك همذان مزودين بكثير من الغنائم واخيول والأسلحة

<sup>(</sup>١) في شعبان سنة ٨٧ه ( انظر أ اج ١٢ ص ٤٩ - ٥٠ ).

 <sup>(</sup>۲) فى تاريخ گزيده: سيف الدين محود أثاثهلى . فى ذيل أبى حامد: محود أما سفلى .
 ف زيدة النواريخ: محمود بن سنا (كذا) التركانى كان أحد أتباع الأتابك بهلوان .

 <sup>(</sup>٣) كان جيش السلطان مكونا من ثلاثة آلاف فارس ، بينها كان جيش السعراق يزيد على خسة عصر ألف مقاتل (زت) .

التي لا حصر لها . و بهذا استقر الملك للسلطان ، وأصبح معززا موقرا ، وحضر إليه الأتباع من مختلف البقاع ، وقدّموا إليه الخضوع والطاعة .

[أبيات فارسية في الأصل(١)، ترجمتها: ]

ـ عاد مرة أخرى ملك الملوك السعيد،

الذىكان بتاجه زينة العرش ·

عاد إلى السلطنة تاجه وعرشه ،

وجلس على العرش في مكان ارسلان .

ملجأ الملك ، الإمبراطور طغرل .

سبد العالم السلطان السعيد .

ــ مضيء عرش إقلم المعاني ،

صاحب الولاية على ملك الحياة .

ــ الملك طغرل مالك الدنيا ،

وفلك الدولة وبحر العالم .

ــ لقد رفع رأسه بفتح الاقالم السبعة ،

وأدخل رؤوس الافلاك النسعة في دائرته ...!!

وضم الأحباش والتراكمة والاتراك،

وربط ما بين شوشتر والشاش(٢).

وأدخل العنقاء تحت مظلته ،

وجعل الثريا تاجا على مفرقه .

ــ وقد ارتفعت مظلته إلى عنان السهاء

وكرَّ بجواده على جيحون وأبعد الانحاء.

وقد أرسل إليه خاقان الصين الخراج،

وأرسل إليه القيصر الجزية ...!!

<sup>(</sup>۱) من مثنوی خسرو وشیرین لنظامی ( خمله طبع طهران س ۵۳ – ۵۵ ) .

<sup>(</sup>٢) المراجع : • الشاش ، هي ناحية يما وراء نهر سيمون مِناخة لبلاد النزك .

وهكذا جلس السلطان الشهيد السعيد على عرش السلطنة ، وباشر حكم الملكة .

وأما أمراء العراق فقد صاروا منكو بين منكسى الأعلام ، منكسى الرؤوس ، أذلاء هائمين على وجوههم فى الدنيا ، ووقع فى الأسر « فخر الدين قتلغ القراقزى » الذى طوّح مظلة السلطان بضر بة سيفه ، فقد شقّه السلطان نصفين ، وأرسله إلى جهنم . ثم تعطف على خواجه معين الكاشى ، فقلّده منصب الوزارة ، وردّ الوزير على هذا التشريف بأن أهدى السلطان مائة ألف دينار ، وكان ذلك فى سنة تسع وثمانين وخسمائة وأخذت وزارته فى الازدهار والعلو .

ولما وصل السلطان إلى دار الملك همذان ، أسرع إلى خدمته ملك الأمراء على الدين اى ابه – عن نصره – وأخذ يطلب عهد السلطان لسكى يرضى عن أمراء العراق ويؤمنهم . وقبل أن يفلح فى إبرام هذا الأمر، ، حضر من قم ابن الأمير الحاجب شرف الدين ألب أرغون ، وقدم الخضوع للسلطان وقبل يده ، وكانت بينه و بين السلطان أحقاد قديمة ، فلم يطق السلطان صبرا وقبض عليه وعلى جمال الدين اى ابه وصادر أملاكهما .

#### [أبيات فارسية في الأصل، ترجمتها: ]

- ــ حينها تتجه عين الماء إلى البحر الخضم،
  - تعتريها الحيرة والذهول ...!!
  - وعمل الملك شبيه بصنيع البحر ،
     و بأمره يضى القمر فى الفلك ...!!
- فواحد یحصل فی یده علی حصاة من البحر ،
   وآخر ینال ما فی الصدف من در وجوهر (۱)...!!

<sup>(</sup>۱) د شه ی س ۱۹ س ۱۹ س ۲۰ س ۲۰

وكان السلطان يريد منذ سنوات أن يشفى غليله من ابن الأمير الحلجب ، فرمه من منصب الحجابة ، ولاقى ابن الأمير الحاجب كثيراً من العذاب والقسوة ، فقبل أن يدفع لحراسه مالا كثيراً لا حصر له ، حتى يقوموا بتهريبه ، وأغراهم بالمال فأخفوه فى منزل بقاعدة « اروند » فى « جالوسكرد » . ولكن شخصا أفشى سره إلى السلطان ودله على مكانه ، فأشخص إليه أتباعه وحاصروا منزله على غرة ولكنه لم يستسلم ، وشرع يلتى السهام ، وأخيراً أصيب بجرح بالغ فى رأسه وأسلم الروح ، فاجتز رأسه وحل إلى السلطان ، و بذلك انتهى أمن هذه الحجابة (باربكى) ، واستولى السلطان على أتباعه وقصره .

وأما جمال الدين اى ابه فقد أمنه السلطان ، فأرسل شخصا [ ٣٩٣ ] يخرج أبناءه من قلعة « فرزين » ، وسلم مفتاح القلعة لشمس الدين مبارك – وكان من خواص السلطان ومحل ثقته – وكان من عادة السلطان أن يرسل الخزائن والذخائر والدفائن إلى هذه القلعة ، كما أرسل « عز الدين فرح» (١) إليها سبعين حملا من الخزائن من إصفهان ونواحيها .

ولقد حمى القراقز السلطانى والحاجب الخاص ملك الأمراء جمال الدين « اى به » ودافعا عنه ، حتى أمر له السلطان مرة أخرى - بإقطاع ، وأعاده إلى خدمته .

#### \* \* \*

وكان خوارزمشاه (۲۲ خلال ذلك قد أتى إلى الرى ، واستولى على قلمة طبرك ، وكانت اينانج خاتون قد ذهبت إلى قلمة سرجهان ، وطلب خوارزمشاه

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، زت في كل موضع • فرج ، بالجيم ويقال إن هذا هو الصواب ،

<sup>(</sup>٢) ابتدا. ذكر خوارزشاه هنا أكفأن لجائى لم يسبقه تمهيد الحوادث لهذا الانتقال ، ولهذا يحتمل أن تحكون بعض الفقرات قد سقطت من النص في هذا الموضع .

ابنة السلطان ليزوجها من ابنه يونس خان (۱) . وفى فصل الربيع فى شهور سنة تسع وتمانين وخسمائة توجه سلطان العالم إلى الرى ، وحاصر قلعة طرك ، واستولى عليها وخربها واجتث جذور الفتنة من الرى ، وقتل طمغاج الخوارزمى الذى كان جاكا هناك ، وتحيلت جثته إلى خوارزم ، واعتقل كبار الأمراء الخوارزميين ، وأرسلهم أسرى إلى قلعة فرزين ، ثم جاء السلطان إلى همذان ، وكان خواجه معين فى الرى ، فهجم جماعة من الخوارزميين على نواحى جرجان وبسطام ودامغان ، فانضم خواجه معين إلى السلطان الذى أسرع وهاجم الخوارزميين ؛ وفى وادى « خوار الرى » حدثت حرب طاحنة (۲) فأسر خسة وعشرون شخصا من أمراء خوارزم مثل « مياجق » و « صوتاش » و « مجد خان » وغيره ، وحدث قتل عظيم : وأرسل شاعر خوارزمى الرباعية الآنية إلى السلطان ، فأنعم عليه عائة دينار .

#### [ رباعية فارسية في الأصل ، ترجمتها: ]

- یا من أمام أعزائك يبدو الخوارزی ذليلا ،
   ویا من صیر خنجرك القاطع الحوارزی حقیرا .
- ماكان يستطيع أن يرى في المنام
   هذا الخوارزي الحقير أكثر مما رآه في حملة سمنان ...!!

بعد ذلك أرسل السلطان تابعه « نخلص سعد » (۲) إلى « اينا بج خاتون » ليحضرها من قلمة « سرجهان » إلى دار الملك همذان ، وخطمها واصطحب معه

<sup>(</sup>١) هو ابن علاء الدين تـكش خوارزمــــاه المذكور .

<sup>(</sup>٢) كان ذلك في الرابع من المحرم سنة ٩٠ ( ذيل أبي عامد ) .

<sup>(</sup>٣) زَنَ أَنْفَذَ الـ الطان مَن عنده عَزِ الدِينِ فَرَجِ الْحَادِمِ فَأَنَامِ عندها ( أَى عند اينا ثَجِ خَاتُونَ ) أَياما إلى أَنْ تَجِهْزَت بأحسن الجهاز ، وقصدت خدمة السلطان ... ( ورقة ١٠٤ - ١) وبجوز أن و مخاص سمد ، هو لقب عز الدين فرج هذا .

أموالا كثيرة وهدايا لاحصر لها. وقد زفت اينانج خاتون إلى السلطان [ س ٣٦٧ ] في شهر رمضان (١) بدار الملك همذان ، وعاشت معه مدة في السراى ، ثم أوهموا السلطان أنها سوف تعمل معه ما عملته مع «قزل ارسلان» فأمر السلطان بقتلها .

[أبيات فارسية في الأصل، ترجمتها: ]

هذا هو ما فرره الحاكم العادل ،
 وهو أن تكون عاقبة الشرير وبالا عليه (٢)

\_ وإذاكان المسيء في قوة الأسد،

فإنه لا ينبغي أن يتجرأ على الله(٣)...!!

وليس ألاهل العالم سر مكتوم ،

فالأولى أن تفعل الحير فى الحفاء ... اا

\_ وحينها تكون هادثا نزيه الرأى ، فإنك تبحد نصيبك في الدنيا والآخرة (١) ...!!

\_ و لكن إذا خلع الفلك الدوار سرجك وأوقعك ، فالعاقبة أن يكون التراب فراشك ومرقدك<sup>(٥)</sup> ...!!

وكان مجد الدين علاء الدولة ، قد عاشر في غيبة السلطان مطربة من معشوقاته اسمها زليخا .

[ بيت فارسي في الأصل ، ترجمته : ]

\_ إن الشخص الذي يسيطر على عقله ،

لا يسمح لنفسه أن تنقاد في طريق الهوى .

فلما عاد السلطان اعتقله ، فأرسل إليه خسمائة ألف دينار من الذهب

<sup>(</sup>١) بقول أبي حامد في شهر رمضان سنة ٨٨٠٠

<sup>(</sup>۲) د شه ، س ۱۲۹۰ س ۱۹ ،

<sup>(</sup>۲) د شه ع ص د ۱۳۹ س ۲۳ ،

<sup>(</sup>٤) دشه، س ۱۹۸۶ س ۱۲ -- ۱۳ ۰

<sup>(</sup>ه) د شه ۲ س ۹۲ س ۹۰ ۱۰

الأحمر ، منها مائة ألف نقداً ، وأربعائة سبيكة مجدولة من الذهب قيمة كل منها ألف دينار ، ولكن السلطان بعث به أسيراً مع هذا الذهب إلى قامة فرزين .

[ أبيات فارسية في الاصل، ترجمتها : ]

[س ۲۶۸]

مكذا قال العالم: إن الميت بكرامته
 خير من الحي الذي ينال منه العدو بغيته (١٠٠٠)

فقابل عدوك بوجه عابس مقطت،

واجعل وجه مريد السوء ممتقعا(٢)

والحلم هو رأس الإنسانية ،
 وحنها تغضب تلحقك الذلة ١١...١

ــ إذا كان سير الفلك سيثا ،

فاحذر ... حتى لا يزيده الزمان سوءا ...

وإذا كان المَـلكُ جبلا من نار ،

فإن الحياة لعابد النار أطيب وأجمل ...!!

ـ لأن النار تزيد احراقا بالغضب،

ولكنها حينها تكون هادئة تكون مضيئة ...!!

ونصيبنا من الملك ، اللبن والعسل فى بعض الاحيان ،
 وأحيانا يكون نصيبنا منه السم الزعاف<sup>(1)</sup> ... !!

وقد ازدان وجه الأرض بنور عدل ذلك السلطان الذي كان ظل الله عزّ اسمه، وأخذت الدنيا تعمر بفضل عظمته وهيبته وتعلّقه بتأليف القلوب ؟ وأخذ حظه في النمو والاشتداد .

<sup>(</sup>۱) د شه ۱ س ۲ ه ۳ س ۱۷ .

<sup>(</sup>٢) دشه عس ١٤٧٤ س ١٢ ،

<sup>(</sup>٣) د شه ؛ س ۱٤۲۷ س ۱۲ ،

<sup>(</sup>٤) دشه، س ۱۹۷۸ س ۱۹ -- ۱۸ -

## [ أبيات فارسية في الأصل(١) ، ترجمتها : ]

- \_ ما أبدعك من أملك ... هو في الحقيقة أملك الحياة ، وما أجملك من عهد ... هو في الحقيقة عهد الشباب .
  - وليس هناك ما هو أحسن من هذه الحياة ،
     ولا يوجد عصر أبهج من أيام الشباب .
  - فالملك هو طغرل وهو قائد الدنيا ،

وهو شابكريم محبب إلى القلوب بصورة عجيبة ...!!

- ولم یکن فی الفترة التی بینه و بین آدم ،
   شاب فی مثل سعادته فی العالم ...!!
- كان لا يشرب جرعة من الحنر دون غناء
   وكانت أساريره لا تنبسط بغير مطرب.
- وكان ، النقوط ، الذي يعطيه للمغنى
   لقاء لحن واحد ، لايقل عن كنز ثمين …!!

وكان طغرل فخوراً بقوة ساعده ، وكان وزن دبوسه ثلاثين مَناً ، وكان يقضى بضر بة واحدة منه على الفارس وجواده ، وكان يستخدم من الحائل التي تحمل سيفه ، مايزن سبعة أمنان .

#### [ بيت فارسى في الأصل(٢) ، ترجمته : ]

وكان سيفه كسحابة من حديد ،
 وقد أسموه ، مفتاح الاقاليم السبعة ، .

وقد نفخوا له جلدا وألبسوه سبمة دروع ، فمزقه بضر بة واحدة ، وكان فى كل وقت يتغنى مهذه الرباعية التي من نظمه :

<sup>(</sup>۱) من مثنوی خسرو وشیربن ( خمه ، طبع طهران ص ۸۱ ) .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ( خمه ، طبع بمباى س ٧ ) .

#### [ رباعية فارسية في الأصل، ترجمتها: ]

ـــ أنا لنست فاكمة الغصن المربى فى الظل ، [س ٣٦٩] ولست غبارًا فى عين الشمس .

ولا أعتبر نفسى رجلا إن لم أضع ،
 قناع النساء على رأس خصومى الذين ليسرا رجالا مثلى ...!!

ومن أسف أنه لم يضع القناع على رأس خصومه ، ولكن خصومه علقوا رأسه اللطيف على المشنقة ، ونكسوا علم دولته . سلط الله — عن وجل -- القهر والهلاك على أرواحهم النجسة . فقد شاع الدمار فى عهدهم الأغبر ، ولكن هؤلاء الذين قتاوه لم يمض عليهم العام إلا وانسلكوا فى عداد الأموات .

وفى الوقت الذى عاد فيه السلطان إلى همذان بمد القتال فى قزوين ، أنشد هذه الرباعية فى وصف حال القلمة وفتح المراق .

#### [ رباعية فارسية في الأصل، ترجمتها: ]

- لا تكظئن أن شخصا قد عارنى ،
   فقد فتح السيف واستيقظ الحظ .
- ۔ وكان من جملة الاتباع الذين أخلصوا لى فى الاطراف ، دعود أنا سوغ لى ، و ددرمارى ، ...!!

فأجاب على ذلك خال المؤلف مولانا الصدر الكبير « تاج الدين محمد على الراوندى » بهذه الرباعية وأرسلها إلى السلطان .

#### [ رباعية فارسية في الاصل، ترجمتها ]

- أيها الملك إذا كان الفلك قد غدر بك ،
   فقد انحنى خضوعا لك وانتَـحَـب من أجلك .
- وهذا العمل لم يعمله محمود ولا دزمارى ،
   وإنما كان الفضل لإقبالك والعون من لطف الله ...!!

فوقع ذلك الشعر من السلطان موقع الحمد ومحل الرضا. وقال بنطقه السامى: « إن الحقيقة هى ما قالها تاج الدين ، وقد انضح لى أن الهزيمة والنصر والقهر والظفر إنما هى أمور ينبغى أن تلتمس من الله تعالى ، فالحمد لله والشكر له فقد ألقت عنقاء الدولة ظلها على رأسى وعادت إلى المملكة مرة أخرى ، فلاطفتها واتخذتها مسكنا » (١).

[أبيات فارسية في الأصل(٢) ، ترجمتها : ]

رأيت هذه المحنة السيئة في المنام:

وهی أن صقرا طار من یدی ،

وكان يطير قاصدا يد سنجر ،

ولكنه لم ير الجلوس هناك مكانا جديرا به .

ـ فجاً. وجلس على طرف يدى ، [ ص ٣٧٠ ]

وجرح طرف إصبعي بمنقاره.

والآن فهمت تعبير تلك الرؤيا ،

فقد رأيت هذا الصقر نفسه صيدا لي ...!!

وفى شهر المحرم سنة تسمين وخمسمائة كان السلطان يتفقّد مملكته ، وخشى أن الخوارزميين يتجمعون بخوارزم ومازندران ، وأنهم ربما يقصدون الرى ، فأسرع وقاد الجيش إلى تلك المدينة .

وعند ما أخبروه أن خواجه « ممين الكاشى » أرسل رسالة إلى « سراج الدين قياز » يخبره فيها أنه سيده ، أمر باعتقاله وأغار على أمواله ومملكته ، وقلد الصاحب الكبير « فخر الدين بن صفى الدين الورامينى » منصب الوزارة ،

<sup>(</sup>١) | المراجع : في الأساطير الفارسية أن الدنقاء إذا أصاب ظامها شخصا أصبح ملسكا ]

 <sup>(</sup>۲) يبدو أن هـــذه الأشعار من نظم السلطان طفرل ومقصوده من ذكر سنجر: الملك
 د سنجر بن سايمان ، الذي كان الأتابك قزل ارسلان قد نصبه على عرش السلطنة على أثر حبس
 البلطان طفرل .

فقبّل يد السلطان محاطا بكل أسباب العظنة والجناه ، ولم يتمتع شخص بمنصب الوزرارة منذ أيام نظام الملك ، مثلنا تمتع هذا الوزير ، وأخذ السلطان عند ذلك ينشش بالأنس والطرب بعد أن فرغ باله من القلاقل والمتن في الأطراف .

وكان خوارزمشاه قد ورث كفران نعمة سيده من سلفه « أتسز » الذي عصى السلطان سنجر ، فأنشد هذين البيتين :

[ بيتان فارسيان في الأصل ، ترجمتهما : ]

ـــ إذا كان حصان الملك سريع العدو ،

فإن حصاني أيضا ليس أعرج . .!!

أنت تجيء إلى هنا وأنا أذهب إلى هناك،

فالعالم ليس ضيقاً على مولاه ...!!

وطوّح خوارزمشاه بحقوق الطاعة ، وحمل المظلة ، وخام على نفسه لقب السلطنة ، وتوجه إلى العراق بناء على استدعاء أميرين أو ثلاثة (١) ، وكان السلطان فى ذلك الوقت – مغروراً بقوة ساعده ، ولكن أحدا من الأمراء لم يكن على اتفاق منه ، وكانوا جيما يراسلون « قتلغ اينانج » والعظاء الذين فى خدمته ، ويقولون لهم : « متى تقابلنا على باب الرى سلمناكم السلطان ، وتكون هذه المسألة مفتاحا لباب همذان » .

[ بيتان فارسيان في الأصل(٢) ، ترجمتهما : ]

عندما مشطواً شعر الليل المسكى الأسود ،

آضاءوا سراج النهار المشرق.

- وَالْحَتْفُتُ الْكُعْبِتَانُ الْبَيْصَاوَانُ ، تحت لوحة النزد الابنوسية ،

توورد الخبر بوختول خوارزمشاه إلى سمنان ، فذهب السلطان [ س ٢٧١ ]

<sup>. (</sup>١) كان ه تتلغ إيتائج ، أحد هؤلاء ( انظر أ اج ١٢ ، ص ٩٩ -- ٧٠ ) .

<sup>(</sup>۲) من مثنوی خسرو وشیرین لنظای ( خمسه ، طبع طهران ص ٦٦ ) .

عتد مشرق الشمس لزيارة الأثمة ، وفجأة أسرع « قتلغ اينانج » من رباط « قوطة سررود » فاضطرب الجيش وأخذ كل شخص ينشد :

## [أبيات فارسية في الأصل، ترجمتها: ]

ــ ليت أى لم تلدنى ،

ولم يتحول الفلك على هذا النحو عني ١١٠٠

ـ. إذن لما كان لى تعب ولا حزن ولا ألم،

ولما قاسيت غم القتل وهول المعركة .. اا

ـــ ولو لم يلد العاقل أحدا،

لما رأى مولودٌ في الدنيا هذه المحن ١١٠٠٠

فالمولود يولد فيعيش محروما من نعمة البصر ومنى القلب،
 و نايض له البكاء على حياته التعسة ...!!

وخاتمة المرء أن تكون وسادته قالبا من الطوب.

فوا أسفا ... على قلبه ... وحياته ... ومذهبه<sup>(١)</sup> ... !!

وخرج السلطان من المدينة في الرابع والعشرين من جمادى الآخرة (٢٠) سنة تسعين وخسمائة ، فباشر الحرب وأقام الميمنة والميسرة وتولى القلب . ثم حدثت الحلة الأولى بين الجانبين . وفي الحلة الثانية هجم بذاته المباركة وألتى بنفسه وسط المعركة .

مثل : « إذا جاء أجل البعير يحوم حول البير »

وتراجع الجيش فجأة عن السلطان، وبقى وحيدا فى الوسط مع صاحب المظلة ، ولكنه لم يقبل النسليم ، وكاثوا هم أيضًا حريصين على قتله لأنهم

<sup>(</sup>۱) دشه عن ۸۸ نه س ۲ - ۷ .

ع(۴) . بقول ، زمت امو ه ۲۱ مج ۱۲ من ۷۰ و « تنک » و دنیل أ پیمامد ، کان خروج المناطان ف شهر ربیع الاول ، لا فی جمادی الآخرة .

تعبوا منه ، وتجرعوا على يديه أنواع المجن . فسقط فى أيديهم بسهولة لم تحدث لغيره مرف الفرسان ؛ إذ أوقعوه عن جواده واحتزوا رأسه دون مراعاة حرمة لسلطنته .

[أبيات فارسية في الأصل(١) ، ترجمتها: ]

\_ مادام الموت لم يستعمل معه المداراة ، [س ٢٧٦]

كان من الواجب على السهاء أن تتوقف ...!!

\_ وما دام الفلك قدوضعه تحت التراب ،

فإنه لاشك مقدودٌ من الحجر ...!!

ــ ومن الواجب على المشترى،

أن يظل في عراك مع زحل من أجل الانتقام له ...!!

ـــ واللهو من بعده حرام،

ويجب ألا يحتوى الكأس إلا النار والضرام ...!!

ــ والحرب من بعده حرام ،

ويجب أن تخجل بعارها السيوف والسهام ...!!

\_ ولكى أبكى أكثر بما فعلت بسبب حزنى عليه ،

كان يجب أن تكون لى أربع أعين ... ١١

\_ وما دامت عيني غير مضيئة بنور طلعته ،

وجب أن تكون عين الشمس أيضا معتمة لفقده ...!!

\_ ولقد طال شعرىكالافاعي على جسدى حزنا لفراقه،

فلم يعد أحد يستطيع إهلاكي ..!!!

ــ ووجب أن يخلد ذكر كل شخص ،

له سيرة مثل سيرته ١١٠٠٠

وطلبا لثأر ذلك السلطان استمر المشترى في حرب مع زحل ، وأسود وجه

<sup>(</sup>۱) من قصیده عمادی شهریاری فی رئاء • فرامرز ، ملك مازندران ( دوان عمادی لمخة المتحف البریطانی ، رقم ۲۹۸ ورقة ۰ ) .

المريخ في مأتمه فأصبح كالقار ، وأهرقت الزُهرة دماء قلبها أمام عطارد ، حتى تسجل على وجه القمر مراثيها له (١) ، لأن نغات الإقبال قد خفتت بسبب فراقه ، ولأن الدولة قد هزلت بسبب موته ؛ وأصبح لزاما على الجائرين الظالمين الذين قهروا ذلك السلطان العادل ، وغلبوا ذلك الملك الكامل ، أن يلتمسوا الأعذار ، وأن ينظروا إلى ما فعلوه بعين الاعتبار . فإن البقاء لله وحده ، وجميع العيون باستثناء عين الله ندية بالدموع بسبب النكبة في موته .

[ بيتان فارسيان في الاصل، ترجمهما : ]

\_ إن عمرك إلى ذهاب ، فاصنع الخير ،

فني ذلك نفعك ، قبل أن ينقضي العمر ...!!

- وإذا ساء يومك ... فلا تفكر في الغداة ، فإن الغداة لن تسوء أكثر من اليوم ...!!

فوا أسفاه على ذلك الملك الفاضل ؛ ويا أسفا على ذلك السلطان العظيم الذى استمرت عين السحاب تبكى طوال الدهم على موته .

[أبيات فارسية في الأصل (٢) ، ترجمتها: ]

\_ وا أسفا ... إنى أرى عالم المعنى خرابا يبابا ،

وا أسفا ... إنى أرى قر الكرم قد غاب فى السحاب ...!!

\_ وا أسفا ... إن شابا مثلك قد صار تحت الثرى، وكا نما هو الكنز أراه تحت التراب ...!!

وبسبب موتك اشتعلت النار في الفلب الصلد ،
 و تفج المامكا أرى من عن الصخر ...!!

<sup>(</sup>١) [ المراجع : يصورون الزهرة أأنها تمثل الأنوثة الثامة وأنها ترقص وتننى على قيثارتها بالأناشيد الطربة ] .

<sup>(</sup>۲) من قصيدة لجمال الدين عبد الرزاق الإصفهاني في رئاء جيال الدين عمود الحجندي [٢) من قصيدة لجمال الدين رقم ٢٨٨٠ ، ورقة ٢٠١ ( أ ) --- ٣٠٢ ( أ ) ] .

- وبعد موتك تشتت شمل أهل الفضل وأصبحوا كالدراب ،
   وأصبحت أراك كالشمس ، وأراها جميعا عالقة بك ...!!
  - ولفد رأیت بإنسان عینی أن العیون ملیثة بالدماه ،
     وها أنذا أرى كأس الشراب تذكارا لوجهك ...!!
  - وقد احمر قلب الصخر لما جرى عليه من دماء عيني،
    - واحترقت الاكباد بتأوهاتي خلال الايل ...!!
- فلاذا يفرح عدوك بموتك،
   والحال أنى أرى أن نهاية أعمار الناس جميعًا على هذا المنوال.

ليت للزمن التافه واحدا في الألف من أمثاله ، حتى يستطيع الفاضل أن يهدأ إليه ، وحتى يستطيع العالم أن يهنأ به .

[ مصراع فارسى في الأصل ، ترجمته : ]

ماذا يمكن عله حيمًا لا يكون في القدور عل شيء ...؟!

[أبيات فارسية في الأصل(١) ، ترجمتها : ]

- ــ ليس لى فى هذه الحالة نطق أو لسان،
- وليس لى قلب للتفكير ولاطبع للبيان ...!!
  - اذن فكيف أرثى ملكا ،

ليس كمثله أحد تحت فلك السهاء ...!!

- فوا أسفا ... على اطفه وشمائله ،
- وُوا أَسْفَا ... عَلَى سُمرُ وَقِ لَيْسَ لِهَا مُثْيِلَ فَى بِسْتَانَ ...!١
  - وا أسفاه ... على ما كان له من رهبة ومهابة ،
  - فقد أضحى الدين بفقده عاجزاً ضعيفاً . .!! ـــ وا أسفاه . . على شخصه الذى لم يبق منه أثر ،
  - وا أسفاه ... على اسمه الذي لم يعد له علامة ...!!

<sup>(</sup>١) من شعر جال الدين عبد الرزاق الإصفهائي في رئاء خواجه توام الدين صدر جهان الإصفهائي الله يقال إنه كان من أسرة الصاعديين في إصفهان ( ديوان جالي الدين ، رقم ٢٨٨٠، ورقة ٢٨٥ ( ٢ ) .

[ W & D ]

أين ذهبت تلك الرجولة والشجاعة ،
 وكا"نما شاخ الفلك ولم يعد شابا ...!!

ـ وا أسفاه ... على مثل هذا الفارس المغوار ،

لم يستطع أحد أن يكبح جماحه ...!!

ــ لقد انقصم بفقده ظهر الدنيا ، عندما غاب الملك عن وجه الارض ...!!

ـــ وتعبت الرعية ، وحق لها أن تتعب ،

لأن القطيع قد تفرق بغير راع ٍ يرعاه ...!!

ـ ولكن لماذا يزيد سرور الاعداء،

ولا أمان لهم من مثل هذه الضربة ...!!

ــ فقل لهذا العدو: لاتغتر بدورة الافلاك،

فإن الدنيا لا تصادق أحداً ...!

وليس في الفلك يوم من الآيام ،
 لايترصد لك فيه وقد أعد السهم في قوسه ...!!

\_ ولن يدور الفلك وفقا لرغبة أحد من الناس،

لأن عنانه ليس في يد أحد منهم ...!!

ــ فما الحيلة سوى الرضا بالتقدير ،

لأنه ايست هناك قدرة تحول دون قضاء السهاء ...!!

إن الأرامل لا يبكين على أزواجهن إلى هذا الحد الذى بكته الدنيا على هذا السلطان .

[ أبيات فارسية في الاصل(١) ، ترجمها . ]

بسبب موتك أصبحت كل الفلوب جريحة ،
 و يدونك لا أرى في الحياة راحة ...!!

<sup>(</sup>۱) هذه الأبيات من قصيدة جمال الدين عبد الرزاق التي تبلغ ۲؛ بينا نظمها في رئاء صدر جهان قوام الدين الإصنهاني السابق ذكره ( دبوأن جمال الدين ، رقم ۲۸۸۰ ورقة ۲۹۴ ( أ ) — ۲۹۰ ( س ) .

- وإذا كان الموت يقبل الفداء فنحن نفتدى ...!!
   كل شعرة على جسدك مائة روح لطيفة ...!!
  - \_ ولكي يلد الزمان إنسانا مثلك ،
  - ما أكثر ما يمر من الشهور والسنين ١١٠٠٠
- فوا أسفا وواحسرتاه ... لأنك رقدت تحت الثرى .
   ولم نستطع أن نفعل إلا أن نرثيك بجملة أبيات ...!!
  - وإنى أقصر القول ، فإن وفاة شخص مثلك .
     أعظم من أن تجعل أحدا يستطيع رثاءك ...!!

# استيلاء خوارزمشاه على مملكة العراق

وذكر ما اقترفه من مظالم [س۳۷۰] وشرح غاراته وجيشه

فى الرابع من شهر رجب سنة تسعين وخسائة وصل خوارزمشاه مع العراقيين إلى دار الملك هذان ، وجلس على العرش ؛ وقد عامل العراقيين بالتحقير والذلة ، وجردهم من أسلحتهم واستولى على أموال العراق ، ولم يترك فيها أثراً للعمران ، وأخذ جيشه كل ما استطاع أن يأخذه من القرى . ثم أم السلطان ببناء جوسق بين « دزج » و « قاسمآباد » فتم ذلك فى مدة شهر ؛ وسار الأمراء على منواله فشيدوا الجواسق ، وأقام كل منهم جوسقا لنفسه . وجلس السلطان فى جوسقه ، واستقبل الناس فى بلاطه ، محوطا بأنواع العظمة والأبهة، وأنعم على أثمة هذان بالجب والعاشم، وقسم أرزاق العراق ، فأعطى «قتلغ والناس على المال وأعطى « قراقز الأتابكى » إيالة هذان وأعطى الملك « يونس خان » إقليم الرى .

وحينها عاد خوارزمشاه إلى خوارزم أراد السيد ملك الأمراء « ألغ بار بك اى ابه » - عن نصره - أن يستولى على قلعة فَرَّزين ، فأمر قراقز بأن يعلن عصيانه ليونس خان ، وهجم هو بذاته المباركة على رأس القلعة .

# [ أبيات فارسية في الاصل ، ترجمتها : ]

- \_ الشجاعة تكون بالحذر واليقظة ،
- والشجاع يكون موضعا للمدح والثناء …!!
  - \_ والتواكل منبعث من التشاؤم،

وفى الحال أسرع سكان القلعة ، وأنزلوا « شمس الدين مبارك » منها وسلموها فوراً إلى ألغ باربك ، فما كان من ذلك الملك الرحيم إلا أن أمن « شمس الدين مبارك » حتى عاد إلى خوارزم ، ولكنه حرض خوارزمشاه متى وصل إلى همذان ، أن يمر بقلعة فرزين ، ويستولى عليها . فلما جاء خوارزمشاه تعذر عليه تحقيق هذا المراد ، وارتد عن هذه القلعة عاجزاً ، ولم يستطع الاستيلاء عليها .

وقد عمر ملك الأمراء «جمال الدين اى ابه » هذه القلعة ، وزاد فى استحكاماتها ، وأبقاها فى حوزته ، واتخذها مقرا له ولعياله وماله وأبنائه – أبقاها الله كذلك حتى يوم القيامة .

# [أبيات فارسية في الاصل، ترجمتها: ]

ــ ليس هناك شيء أعز من دم القلب ،

والعاقل من بجعل القلب والولد في منزلة واحدة (٢)،

ــ وقد قال أسد هضور لولده الصغير ،

إذا لم يكن ولدنا شجاعا جسورا ،

فإننا نقطع عنه الحب والصلة الطاهرة ،
 ويكون أبوه هو ماه البحر ... وأمه هي التراب ...!!

<sup>(</sup>۱) د شه ع س ۱۱۲۹ س ۱۱ م

<sup>(</sup>۲) د شه ، س ۱۳۹۸ س ۱۷ ،

فالآب يكون مسرور القلب بابنه ،

 وبه يتحرر قلبه من الغموم ...!!

 إذا كان الابن محبا لوالده ،

 وكان ميالا للخير والعدل(۱) ...!!

 وكان طاهر الملبس طاهر الغذاء ،

 ويعمل وفقا لنصائح والده ،

 فركيّن مأ كلك وامنح أكثره ،

 ولا تجعل يومك يقصر عن طلاب قلبك(۱) ...!!

 واطلب الرزق ... وأدركه ... والبس ... وكل ،

 فهذا هو جل نصيبك من هذا المعبر (۱) ،

 فهذا هو جل نصيبك من هذا المعبر (۱) ،

 فإن الذي أعطاك ، سوف يعطى ولدك ،

 وستذمو الشجرة التي نبتت من أصلك ...!!

 ولا نقص في عطاء الله العادل ،

فتمتسّع كثيرا ، ولا تتألم ولا تحزن(١) ...!!

واختار « قتلغ اینانج » وجیش العراق یوما مسعودا وطالعا میمونا ، وسار الجیش وفق هذا الاختیار ، وقصدوا دار الملك ، وأظهروا مانی طبیعتهم من العصیان . فتوجه إلیهم من الری «یونس خان» بن خوارزمشاه فی استعداد تام ، وعدة كاملة وحشم منظم . ولما تقدم العراقیون وتوجهوا إلی بغداد ، تبعهم «یونس خان » ، وقابلهم بین قریتی « محمدی » و « سامین » (ه) ، فاستعدوا للمعركة ، واشتركوا فی القتال فی شهور سنة إحدی وتسعین وخسیائة ، فترك

<sup>(</sup>۱) دشه، س ۱۷۸۶ س ۲۷ – ۲۸

<sup>(</sup>۲) د شه ، س ۱۱ه س ۲۷ ،

<sup>(</sup>۳) د شه ۲ س ۲۰ ه س ۲۰ ه

<sup>(</sup>٤) دشه، س ۲۹ه س ۲، ٤.

<sup>(</sup>٥) قرينان بالقرب من المراق.

العراقيون عتادهم على الذور ، وفروا إلى طريق بغداد . وبهذا انتصر [ ٢٧٧٠ ] الخوارزميون . ولكن قليلا من غلمان العراق من الفرسان وقفوا بحاربون الخوارزميين واحدا واحدا أو اثنين اثنين ، وسلكوا طريق الظلم والتخريب ، فحكانوا كلما نزلوا بقرية من القرى ، استولوا على ما بها من دواب ، وتركوا الفلاحين يسيرون من ورائهم في حسرة وحزن ، وهم يذبحون أبقارهم ، ويشوون لحومها أمام أعينهم ، دون أن ينالهم مما يفعلون إلا الألم والأسى ، ونهبوا بهذه الطريقة جميع الأموال والمتاع والدواب من ولاية العراق ، ولم يستثنوا حتى الديك الصائح الذي هو أدنى دلالة على العمران ، وتركوها دفعة واحدة الديك الصائح الذي هو أدنى دلالة على العمران ، وتركوها دفعة واحدة با با بايا .

## [أبيات فارسة في الاصل(١) ، ترجتها : ]

\_ كل ملك يكون ظالما ،

سرعان ما تنظهر منه الدنيا جميعها ...!!-

ــ وتحلّ عليه اللعنة بعد موته،

ويكون اسمه الملك الذي لادين له ...!!

– وكل ملك يسلك طريق السوء ،

يجب أن تنشفُصْ عنه يدك ، وتقطع الامل في صلاحه ...!!

ـ وسرعان ما ينفكن الرعايا عن إقليمه ،

وسرعان ما يَنْـُفُـصُ المخلصون عن بابه ..!!

وانضم العراقيون إلى ملك « الايوه » وجلسوا فى حضرته ، وتشاوروا فى الأمر ، واتفقوا على أن يذهب إلى دار الخلافة الأمير الحاجب الكبيز « شمس الدين محمد بن محمود الكنجوى » ، وفى معيته عدة أشخاص من أعيان العراق وعظائه ......م . فلما فعلوا ذلك تعاهدوا مع وزير الخليفة

<sup>(</sup>۱) حشه عن ۱۵۹ س ۲ سر ۲ سر ۹ د ۲ س

« مؤيد الدين » (١) ، وساروا جميعاً على رأس خسة آلاف جندي إلى دار الملك همذان (٢) . فأغاروا على ما بقى من العراق ، ثم أعدوا أسباب الحرب من جدید ، وقصدوا الری فلم یواجههم یونس خان ، و إنما ذهب إلى جرجان حیث عرض الأمر على والده . وقد اختلف العراقيون عند ذلك مم « مؤيد الدين » وزير الخليفة وعصوه ، وحاصروا مدينة الرى ، ودارت رحى الحرب(٣) .

[أبيات فارسية في الأصل، ترجمتها: ]

ــ أن نُـوجد ملكُ بجنح السلم ولا يحارب،

حتى ولوكان سطح الارض فسيحا متسعا لفتوحاته ...؟!

 وإذا اعتدى فيل ضخم على بعوضة صغيرة ، فإن الفساد يتطرق إلى دعائم العدل والدين<sup>(1)</sup> ...!!

> \_ وأعز جوهرة رأيتها بين الجواهر ، هي الرضا بأفعال الزمان ...!!

[ س ۲۷۸]

\_ فإذا حققت رغبة القلب في هذه الدنيا، وصلت إلى الهدف الذي أسرعت إليه<sup>(ه)</sup> ...!!

\_ فلا تجعل الحرص يسيطر على عقلك ،

فإن العارف لا يسميك زاهدا عفيفاً (٦) !!

وفتح الروافض وعلى رأسهم عز الدين النقيب - بوابات محلَّاتهم ، فاستطاع جيش بغداد الدخول في مدينة الري ، وقناوا معظم جنودها ، وأغاروا على الغرباء وأهل المدينة (٧) ، واشتدوا في طغيانهم بمـا لم يسبق له مثيل في بلاد الإسلام ؛ فلم يبقوا على شيء من أرواح المسلمين أو أموالهم .

<sup>(</sup>١) نرى هذا الاسم في إن الأثير و مؤهد الدين بن القصاب ، ( ج ١٢ ص ٧٢ ) .

<sup>(</sup>٣) د ۱۱ه ج ۱۲ ص ۷۲ - ۷۳۰ (٢) ١١٠ ق شوال سنة ٩١ ه .

<sup>(</sup>٤) د شه ، س ۲۲۸ س ۱ ، ۲۳ ه

<sup>(</sup>٦) د شة ٤ س ١٨٥٦ س ٤٠ (ه) دشه، س ۱۷۹۳ س ؛ ۰

<sup>(</sup>٧) د !! ، في حوادث سنة ٩٩١ ، ( ج ١٢ ص ٧٣ ) .

#### [أبيات فارسية في الأصل ، ترجمتها : ]

- \_ أدعز الله ... أن لا يصدر عن الملك ظلم، فإن الزمان بظله يصبح خرابا يبابا ...!!
- رواذا صار الملك المسيطر على آلعالم ظالماً . وجب ألا يضيء الشمس والقمر (١)...!!
- وكفاك طلاباً أن تبخف عن الحير والتعدل،
   فإن الدنيا لا تدوم لاعد(٢).
  - ولن يقدر لشخص أن يبق إلى الأبد،
     فكفاك زاداً أن تكون ضادقا مستقما(٢).

وفر « قتلغ اینانج » وكبار أمراه الفراق ، ووصلوا إلى أبواب مدینة « آبه » ؛ وكان علیها شحنة اسمه « خلجی قشطة » فتصدی لهم ومعه جماعة من الأكراد ، وخُشِی أن يتمكنوا من قتل جميع أمراء العراق ؛ لأن كل واحد منهم كان يختنی فی ركن من الأركان مع اثنيين أو ثلاثة من خاصته . وقد أصيب فی هذه المعركة « سراج الدين قياز » و « نور الدين قرا » وقتلا ، ونجا الآخرون .

## [أبيات فارسية في الاصل، ترجمتها: ]

- ــ إذا اختارت روحك طريق الطمع،
- فإن هذا الظريق يكون شاقا طويلًا عليك ويصير دون جدوى(١).
  - وستنذم و تأسف كليرا لان السكران،
    - يضع كلتا يديه ليلا في النار . .!!
  - وسواء أكان لنا المال والعرش أم كنا في عناء شديد ،
     فني النهاية بجب أن نحزم الرحال ونذهب مكرهين ..!!

<sup>(</sup>۱) د شهه ص و ۱ و ۱ س ۲۱ س ۲۱ د شهه ص ۱ و ۲۸ س ۲۱ س ۲۰

<sup>(</sup>٢) د شه ، س ۱۰۹۵ ش کاری (٤) د شه ، س ۱۱،۷ آن ۱۱ ،

ب ولا يثبت هذا ولا ذاك في دورة الزمان ، وينتهى كل خير وشر بغير جدال (١)...!!

فهذه هى دار الفناء والزوال ،
 ولا يستطيع من فيها أن يبقى فى أمان وسرور .

وإذا مضيت عن هذه الدنيا الزائلة ،
 فلابد أن يتولاها صاحب آخر .

[579 00]

ثم قصد « قتلغ اینانج » و « جمال الدین ای ابه » إلی هذان ، واستمدا للقتال من جدید . وقد زار ملك الأمراء « جمال الدین ای ابه » ... عز نصره ... المدرسة التی كان قد شیدها فی هیذان فی محلة « سابقآباذ » ، ( وكان خال مؤلف هذا الكتاب « تاج الدین » مدرسا فیها ) فتبرك برؤیة العلماء والأدباء .

ويما يروى عن هذا السلطان، وما اشتهر عنه من حسن المقيدة وطيب السيرة، أنه عند ما وصل إلى دار الملك همذان، وبالرغم من أن العلماء أسرعوا لاستقباله، فإنه لم يكد يستريح قليلا، حتى أسرع بالذهاب لرؤيتهم، وجاس أمامهم في خشوع ملتزما قواعد الأدب، يستمع إلى كلام الله ورسوله في تضرع وخشية. وقد حدث أنه أخذ فألا من القرآن فخرجت له هذه الآية الكريمة: « فَتُلُ الحَمَدُ للهِ الذي نَجَاناً من القوم الظّالِمين، وقُلْ ربّ أَيْرِلْنِي مُنزلاً مُباركاً وأنت خيرُ النُنْرِلين » (\*)

فاما استمع إلى معناها ، توجه فوراً إلى « قتلغ اينا بج » وأطلمه على فأله ، وقال له : « إن منزلى المبارك سيكون في فرازين والبكرج . سأذهب إلى هناك » ثم سافر فى اليوم نفسيه . وعلى أثر ذلك وصل خير ينبىء بأن « مؤيد الدين »

<sup>. (</sup>۱) «بشه» بن ۳ -۱۷٫ بن ۲۴ - ۲۷ ،

<sup>(</sup>٢) قرآن كرم، وسورة والمؤمنونية ، آية ٢٨ - ٢٩ .

فى طريقه إلى همذان ، فانتقل « قتلغ اينانج » وعسكره أيضاً إلى السكرج ، وكان «سيف الدين تكز» غلام «جمال الدين اى ابه» يحافظ على «دربندكرج». فلما تبعيم مؤيد الدين ووصل إلى هناك ، ترك قتلغ اينانج وصحبه عددهم ، وأتخذوا طريق الرى . وقد وزع مؤيد الدين الأسلحة على السادة والقضاة والندماء وقال لم : « كل شخص يريد أن يكون إنساما ، يجب عليه أن يقدم على قهر خصمه ، وأن لا يضن بروحه إذا ضاقت الأمور وتأزمت »، وكان ينشد هذا البيت (۱):

# [ بيت عربي في الأصل ]

تَأْخَّرْتُ عن سَبْقِ الحَياةِ فَلَمْ أَجِدْ لِنَفْسِي حِياةً غير أَن أَتَقَدَّما

وقصد قتلغ اینانج الری ، ولم یوافقه جمال الدین علی رأیه وذهب إلی القلمة عاولا أن یثنیه عن عزمه قائلا له : « إن هذه الآونة هی وقت النكبة ، ولا يجدی فيها الاضطراب ، و يجب أن تلجأ إلی مكان منعزل حتی تمر أیام البؤس والنحس » . كان هذا هو رأی جمال الدین ولكن قتلغ لم يمتثل لرأیه وذهب إلی الری .

#### [أبيات فارسية في الأصل(٢) ، ترجمتها : ]

- \_ و َ صُمِح أن الرأى هو مفتاح الفتح ، و الرأى الحديدى مفتاحه ذهى .. !!
- والرأى القوى خير من مائة سَسَيّاف ،
   كما أن القلنسوة الملكية أحسن من مائة قالب .
- و إنك تستطيع برأى سديد أن تقصم ظهر جيش برمته ،
   و لكنك بالسيف تقتل فقط واحدا أو عشرة من جملته ...!!

<sup>(</sup>١) لحصين بن الحرم المرى من شعراء الحاسة ( كتاب الحاسة ، طبع فريتاخ ص ٩٣ ).

<sup>(</sup>٢) من مثنوی خسرو وشیرین لنظامی ( خمه ، طبع طهران ص ۸٤ ) .

فلما وصل « قتلغ اينانج » إلى الرى استولى على مائة وستين ألف دينار من مخلفات سراج الدين قياز، ثم أخذ يهيى. العدّة والعتاد طمعاً فى الملك الذى لم يكن من نصيبه.

[أبيات فارسية في الأصل، ترجمتها: ]

\_ قلب الرجل الطامع يكون علوما بالألم،

فبقدر ما تستطيع ... لا تخمُمْ حولُ الطمع(١) . !!

ــ ومن زادت مطامعه ... زاد عناؤه ،

فَجُمَدُ ... واجتهد ... والبس وحذار من الطمع(٢)

ــ ولا يتجه نظر العاقل إلى شيء،

يعجز عنه ، فيتلوى من الغضب لحرمانه منه . .!!

\_ ولا تضمر في قلبك سوءا،

لأن الذي يضمر السوء تكون أيامه سيئة كذلك ..!!

وكان محمد خان ومياجق وعدة أشخاص من الخوارزميين في سمنان ودامغان ، فطلبوا من « قتلغ اينانج » أن ينضموا إليه ، وقطعوا على أنفسهم العهود والمواثيق أن يخلصوا له ، ثم جاءوا وأكدوا له أنهم معه قلب واحد ، وأنهم يخشون خوارزمشاه ، وأظهروا له الصداقة والمودة ، وحفظوا ألسنتهم خشية أن يشك في نتهم .

مثل: « قَوَّمْ لسانَكَ تَسْلَمْ ، وقَدِّم إحسانَكَ تَغْنُمْ ، <sup>(٢)</sup>.

[ بيتان فارسيان في الأصل() ؛ ترجمتهما: ]

ــ لا تطلب الصداقة من العدو،

حتى ولو أظهر لك التودد ، ودعاك ملكا .

<sup>(</sup>۱) د شه ، س ۱٤١٨ س ۱۳ . (۲) د شه ، س ۱٤١٨ س ه .

 <sup>(</sup>٣) د فق ، ورقة ١٢ - ١ .
 (٤) د شه ، س ١٤٢٣ س ١٤ - ١٥ .

ــ فالشجرة تكون خضراء ولكن ثمرها يكون مرا، فإذا قريت منها، تساقط عليك ثمرها.

وقد دبرت ابنة السلطان طغرل وزوجة يونس خان ، هذه المكيدة لهم ، لكى تنتقم لأبيها من قتلغ اينانج ، وتشاور الخوارزميون مع قتلغ اينانج ، وأفهموه أنه يجب أن يرسل طليعة جيشه إلى ساوه ، ثم خرج منهم على اينانج [س٣٨١] جماعة من الفرسان المحاربين وذبحوه ذبح الشاة . وقد اشترى « فخر الدين مترور » (١) رأسه وجئته وأرسلهما إلى هذان ودفنهما بقبر أبيه .

[ بيتان فارسيان في الأصل ، ترجمتهما : ]

\_ إذا مضى على زمان في الحرب،

فبغير شك أنني أفضًا ل ألا الموت في حَـفُـلا.

ووا أسفا على رسوم العدل وقوانين الإنصاف ،
 فإن الموت يُمقبل ويسلم الجميع للفناء ...!!

ودفن « قتلغ اینانج » فی شهر جمادی الآخرة سنة اثنتین وتسمین وخسمائة ، و بقی مجد الدین علاء الدولة فی أسر میاجق محبوساً فی الری .

وفى يوم الاثنين الثانى عشر من شهر جمادى الآخرة سنة اثنتين وتسمين وخمسائة ، نزل مؤيد الدين فى عظمة تامة — قصر خوارزمشاه فى همذان ، وعين « عماد الدين طغلو » واليا عليها . ثم ذهب « سنقر الطويل » ( $^{(7)}$  مع ألنى رجل إلى إصفهان . وكان قد داخل « صدر الدين الخجندى »  $^{(7)}$  عظمة وغرور بسبب تأييد دار الخلافة له ، فاستولى على اصفهان ، ولكن سنقر الطويل قتله  $^{(3)}$ .

<sup>(</sup>١) يمنى غر الدين خسرو شاه رئيس همذان ابن علاه الدولة .

 <sup>(</sup>٢) • ا أ ، فلك الدبن سنقر الطويل شحنة إصفهان .

 <sup>(</sup>٣) هو صدر الدين محود بن عبد اللطيف بن محد بن ثابت الحجندى رئيس الشائسية "
 بإصفهان ، وكان قبل ذلك ثاظر المدرسة النظامية ببغداد \* أ أ » .

<sup>(</sup>٤) ﴿ أَا أَدْمِ فِي نَهَايَةٌ خَوَادَتْ مَنْتَهُ ٢ أَهُ ﴿ إِمَّ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ

وعند ما كان مؤيد الدين في قصر خوارزمشاه ، لفت نظره ألقاب خوارزمشاه ، وكان من بينها لقب «كهف الثقلين » ، فلم يعجبه هذا اللقب وقال : « من يكون هو حتى يكتب هذا ... ؟! » ، وأمر بإزالة هاتين الكلمتين فوراً من كل مكان وُجدتا فيه ، فتعجب الناس من هذا التصرف ، وكان ، ؤيد الدين قد أقبل من الرى مريضاً وطالت عليه العلة إلى أن توفى خارج همذان فى غرة شعبان سنة ٩٥ ه . فكان موته راحة وطمأنينة للمسلمين ؛ إذ أن أهل العراق كانوا يئنون من القوانين الجائرة التى فرضها فى خوزستان ، كا أن المزارعين لم يكونوا آمنين على أملاكهم إذ كان يطلب منهم الصكوك ويقول لهم : « إن الأرض ملك لأمير المؤمنين وليس لأحد أن يدعى ملكيتها » [س ٣٨٢] فلم الفرقي عليه عزرائيل بضر بته القاصمة ، فاستراح الناس منه ، ورتلوا قوله تمالى : « وكنى الله المؤمنين القتال » (١٠)

لقد استولى مؤيد الدين على أموال المصالح وأحلّها لنفسه ، وكان وضيع الهمة طامعاً فى أموال اليتاى والأيلى ، ولم يقنع بملك العالم ، بل سعى إلى اغتصاب أموال الأيتام وضياعهم .

[ أبيات فارسية في الأصل ، ترجمتها : ]

\_ بني كل عمل لاتأمر إلا بالعدل،

فروجك لن تسعد إلا بالعدل ...!!

وإذا صار مرءوسك صاحب كنز ،
 فعليك أن تبتهج له بسبب ذلك الكنز(٢)

وإذا قدرت على عمل سوء فى وقت من الأوقات ،
 فاخش الله ... ولا تسىء إلى أحد ...!!

<sup>(</sup>١) قرآن كرم ، سورة الأحزاب ، آية ٢٠ .

<sup>(</sup>۲) دشه ی س ۱۷۹۵ س ه ۲ ۲ ،

فإن كثيرا من أمثالك يظفرون بالتاج والزنسار ،
 ولكنهما لايستقران على كل شخص<sup>(1)</sup> ...!!
 وكل من ينقش اسمه ويدقه عاليا في الدنيا ،
 لايذهب منها حزينا إبان مفارقته إياها<sup>(1)</sup>...!!

وهكذا ضمفت قواعد تلك المملكة ، وتطرق الخلل إلى أوساطها وأذنابها وحواشيها ؛ لأن دعائمها لم تكن قوية محكمة من حيث إفاضة العدل وثبات العزم ونفاذ الحزم . وقد دفنوا أس تلك الفتنة ليلا في « بوابة شوترين » وأخفوا قبره .

فلما علم مياجق بهذه الحال ، أسرع بدابته وأخبر خوارزمشاه ليعبجل بإرسال ألفين أو ثلاثة آلاف فارس إلى الرى ، ثم ذهب إلى همذان . وقد أخنى جيش بفداد خبر وفاة مؤيد الدين ، وأصروا على القتال .

[ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته : ] ـــ مهما يكن صو تك ناعما ، فإن النهار يفضح سرك أيضا<sup>(١)</sup> ...!!

ولم يتحرك جيش بغداد من سراى خوارزمشاه ، وتراجع مياجق حتى يتقدم الجيش فى إثره ، ثم عاد وقاتل قتالا شديدا ، فحلت به الهزيمة عدة مرات ، واستولى جيش « ايوه » على الأمتعة والذخائر من الجانبين ثم رحل ، فضمف البغداديون وانتصر مياجق ، ووصلت أنباء هزيمة البغداديين إلى دينور، [س٣٨٣] وكأن مياجق فى ساوه وقد نهبت أموال العوام والفلاحين والأكراد . وفجأة نزل مياجق إلى سراى خوارزمشاه ، وأخرج جثة مؤيد الدين من القبر ، وقطع رأسه وأرسله إلى خوارزمشاه (3) ، وحضر أمير من الأمراء إلى المدينة

<sup>(</sup>۱) دشه، س ۲۰۲ س ۲۵ – ۲۹.

<sup>(</sup>۲) د شه ، ص ۲٤٣ س ۲۲.

<sup>(</sup>٣) د شه ، س ۱٦٨٤ س ١١ ، (٤) د ١١ ، ج ١٢ س ٧٣ .

ليستطلع الأخبار من ركن الدين حافظ، فادعى العوام أنه جاء للقبض عليه وقتلوا رؤساء فرسانه فهرب الأمير، وانضم إلى مياجق.

[ أبيات فارسية في الأصل(١) ، ترجمتها: ]

\_ انظر وتأمل الآمور حتى لايضعف قلبك ،

فإن الفلك الآعل ما زال ولا يزال يدور على هذا المنوال ...!!

ــ فالزمان قد يجعل واحدا فى حرب وخصام ،

ويجعل الآخر مسرورا بتاج الملك والسلطان ...!!

\_ وجدد الميت شبيه بجسد القتيل،

يخفق زمانا ثم يهدأ ويسكن ...!!

\_ والحياة كلها لاتساوى شيئا عند الموت،

وهي شجرة ، أوراقها وثمارها سُمَّ ...!!

ثم أرسل مياجق الرسل إلى المدينة وقال: « لا تعصوا السلطان ، واحذروا أن يحرق المدينة والولاية » . فرد عليه الناس قائلين: « ما دمنا لا نرى السلطان ، فلن نسمح لك بدخول المدينة » ، فما كان من مياجق إلا أن حاصر المدينة ، وأخذ الناس في قتاله ، وأغار على حيوانات القروبين ونهبها جميعها ؛ وأطلع خوارزمشاه على حقيقة الموقف ، فوصل في ثلاثة أيام إلى مشارف همذان ونزل في قصره . واستقبل الناس في يوم الاثنين الموافق ١٩ من شعبان سنة اثنتين وتسمين وخمسائة ، وأرسل الرسل إلى همذان وقال لسكانها : « إذا لم تصدقوا أنى وصلت ، فأرسلوا رسلكم إلى حتى يروني ويسلموني المدينة ، و إلا فسوف أستولى عليها بالقوة وأزيل جميع معالمها ولا أستثني حتى ترابها » .

[أبيات فارسية في الأصل، ترجمتها:]

حينا يهيج البحر بالامواج المتلاطمة ،

فإنه يرغى ويزبد نى غير حياء(٢) ...!!

<sup>(</sup>۱) دشه ع ص ۱۸۹ ص ٤ -- ٦٠ (٢) دشه ع ص ۲۲۳ س ۲۲ ٠

ـ والقمر يستمر في الإنارة ،

مأدامت الشمس المضيئة محتفية (١) ...!!

\_ وتختني رأس الظلمة ،

حينها ترفع أشعة الشمس في الماء ...!!

ولم يجرو شخص على الخروج من المدينة . وأخيراً تقدم شاب [س ٢٨٤] ذو علم ودهاء ، وفضل وذكاء ، من أبناء العظاء والرؤساء ، هو «عماد الدين عكرمة» رئيس قصر (٢) «حسام الدين تزمش» (٣) وقال: «سأخرج بنفسى لأعرف حقيقة الأحوال» . ثم ذهب وأحضر ابن صالح ومعه فرمان السلطان فلم يصدقه الناس ، وقصد العوام قتله لأنه بتصرفه هذا يضع نساء المسلمين وأموالهم فى يد مياجق ، فصعد ركن الدين حافظ المنبر ، وأقسم أن خوارزمشاه فى القصر ، وتوجّه إلى المعسكر السلطانى ابن علم الدين خطيب همذان ، وأخو مؤلف هذا الكتاب ، وعدة أفراد آخرين من أتباع السلطان ، وابن القاضى وجيه ، وصلاح المُعرّف ، وصدر الدين الكرمانى ، وقباوا يد خوارزمشاه ؛ فعرف صدر الدين الكرمانى وقال له : « الحمد لله لأنك قد رأيتنى حيا » . فقدم له صدر الدين الكرمانى واعتذر نيابة عن الناس ، وأطلق لسانه بالثناء وقال : « إن سكان الملدينة كانوا يظنون أن مياجق عاص » ، فسر خوارزمشاه ورضى عنهم ،

وقال « إننا نحترم الأئمة أكثر من المراقيين » . ثم نادى قائلا : « ليس الشخص أن يتدخل فى أمر غيره ، و إذا ارتكب شخص من جندنا عملا غير لائق ، فإننا نأمر بقتله » . فاستبشر الناس وفرحوا .

وقد أطلق خوارزمشاه سراح الأسرى الذين كانوا قد أسروهم في بغداد ،

<sup>(</sup>۱) شه س ۸۳۲ س ۲ .

<sup>(</sup>٢) [ المراجع : الكلمة الفارسية المستملة مي • كدخدا : ] .

<sup>(</sup>٣) من أمرآء العراق •

وأنع عليهم وقال لهم : « إنني أيضاً عبدٌ لأمير المؤمنين ، فإذا أردتم أن تقيمواهنا فلتبقوا ، و إلا فلتذهبوا » .

وكان جمال الدين على ابن أخى الأمير الخاجب، قد ارتكب فى الولاية ظلماً وطغيانا أكثر من الحد، فأصر بربطه إلى شجرة، وجلده مائة جلدة، وأجبره على رد ما سلبه من الغلات.

وكان جمال الدين هذا شخصا متغيراً متلونا ، ولكنه كان أينا حل ، يظهر غاية الكفاية ويعتنى بعمله كل العناية ، ومع هذا كان مجلبة للضرر والأذى .

### [أبيات فارسية في الاصل(١)، ترجمتها:]

- مكذا قال أحد العلماء المنصفين المشفقين ،
  - إن تصرفات الفلك كلما عجسة ...!!
  - فنحن نری رجلا منتدرا ذا نفوذ،
- قد وصل تاجه إلى السهاء حيث السحاب الأسود ...!!
  - وهو مع هذا لايعرف يده اليسرى من اليني ،
    - ولا يعرف العطاء الكثير من القليل ...!!
      - وترى آخر يعرف دورة السهاء العليا ،
      - وعدد ما بها من نجوم وكواكب ...!!
      - ومع ذلك يقوده الفلك بعنف وشدة ،
  - وكل قسمته منه ، هو سوء الحظ والنكد ...!!

وأمر خوارزمشاهأن يقتل كل عراقى يلبس قلنسوة خوارزمى؛ لأن[س ٢٨٥] المراقيين يأنون بدعوى أنهم خوارزميون ثم يغيرون على البلدة ، وكان خوارزمشا، على حق فيما أمر ، ولكن أحداً لم يستمم إليه .

<sup>(</sup>۱) دشه، س ۱۷۱۸ س ۲۲ - ۲۹ ه

فلما انصرف « مجير الدين » رحل عن الدنيا في اليوم التالى ، وكان معه رجل فصيح اللسان وهو « شهاب الخوارزمي » (٢) فأرسله خوارزمشاه إلى الخايفة .

مثل : « من أعان ظالما سَلَّطَه اللهُ عايه » . [ أبيات فارسية في الأصل(٢) ، ترجمتها : ]

الذي أورده من حديث القدماء ...!!

<sup>(</sup>١) هو مجير الدين أبو القاسم محود بن المبارك البغدادى الفقيه الشانعي مدرس باندرسة المظامية بيفداد [ ١١٥ - ١٢ س ٨١ ] .

<sup>(</sup>٢) يقال إن القصود بشهاب الحوارزي هو شهاب الدين مسود الحوارزي حاجب خوارزما الم

<sup>(</sup> انظر تاریخ جهانگشای التجوینی ، ج ۲ س ۵ ؛ ).

<sup>(</sup>۳) د شه ۱ س ۱۲۲۲رس ۹ – ۱۱ .

- قال: لو تربي على لبن صدرك شبل الأسد،
   فلا بدأن تحتد أنيابه ويجرؤ على قتلك ...!!
  - وإذا رفع رأسة يبحث عن صيد،
     فإنه يقصد أول ما يقصد مربيه ...!!

ولا شك أن تلك الشجاعة التي أتاحها له أمير المؤمنين كانت وبالا عليه ؟ فقد تجرأ عليه في البداية ثم أضره في النهاية ، والشَرُّ قَديم .

#### [ بيت عربي في الأصل<sup>(١)</sup>].

أعلمه الرماية كل حين فلما اشتد ساعده رماني [٣٨٦]

فعند ما أرسل خوارزمشاه الرسل، أعطى ابنه « يونس خان » دار الملك همذان، وألحق (ابنه) الملك «چفر» بخدمته، وقلد « صدر الوزان » أمنصب القضاء، ثم تحرك لتفقد أحوال مملكة إصفهان، واستقبل يونس خان « صدر الوزان »، ونزل في سراى « صماز »، وجاء مجد الدين علاء الدولة من ايوه إلى همذان خفية ، فاستطاع « يونس خان » بالوعود الحلابة ـ أن يقبض عليه و يعتقله و يرسله إلى أبيه في إصفهان، وكان ذلك بالاتفاق مع صدر الوزان الذي كان خائفاً منه، و بذلك استقر له الأم،، وتوفرت له أسباب المظمة.

وفى يوم عيد الأضحى صحب جميع القواد وأثمة المدينة وذهب إلى المصلى ، ثم دعاهم إلى منزله حيث أقام لهم وليمة رائمة ، دفع نفقاتها ألف دينار ، أخذها رهنا لقنديل فضى اغتصبه من جامع همذان ، فكان سبباً فى الإطاحة به إلى جهنم ، وهو يحمل فى عنقة الخزى والنكال والوزر والوبال ؛ إذ استغل العامة

<sup>(</sup>١) أنظر لمان العرب تحت مادة س دد . وكذاك انظر فيها سبق حاشية رقم (٢) من صحيفة ٣٣٨ من هذا المكتاب .

<sup>(</sup>٢) هو صدر الدين محمد بن الوزان رئيس الهافية بالرى ... قتله الملاحدة بقلعة الموت في سنة ه ٩٥ ( د ١١ > ج ١٢ ص ١٠٠ ) .

تلك الفرصة وأغاروا على الطعام ، فأصابته ضربة دبوس قتلته ، فصار القنديل الذي اغتصبه من المسجد غل من نار بقي في عنق ذلك الأشعرى الملمون .

### [ بيتان فارسيان في الاصل ، ترجمتهما : ]

- \_ بجب أن تخلف حسن الذكر ،
- في هذه الأرض الضي*قة* الخاوية<sup>(١)</sup> .. !!
- \_ والفلك لايمطى في دورته ويحسن التدبير ،

وربما جني شخص آخر نتيجة مناعبك(٢)...!!

وهكذا آل العراق إلى الأئمة المارقين والأتراك الظالمين. وفضلا عن أنهم كانوا يهماون الأعمال الديوانية ، فقد ، خالفوا أمور الشرع فى القضاء والتدريس والتولية والنظر على الأوقاف ، فجملوها إقطاعا استولى عليه المارقون فى كل مدينة من المدن .

أولهم: القاضى العادل الذي يمضى أحكام الشرع و يرعى جانب الحق ، ولا يميل به فى حكمه حمد الناس أو مذمتهم له ؛ ولا يؤثر فيه مدح الخواص ولا ذم العوام . وثانيهم : هو صاحب الديوان الذي يأخذ حق المظاوم من الظالم ، وينصف الضميف من القوى . وثالثهم : هو الوزير الناصح الذي يدعم بيت المال بما يأخذه من حقوق الخراج وجزية اليهود ، ولا يستسيغ الظلم . ورابعهم : الوكلاء والحجاب الذين يبلغون الأخبار الصحيحة الصادقة ، ولا يحيدون عن الصدق .

<sup>(</sup>۱) د شه و س ۱۳۰۶ س ۱۲ . (۲) د شه و ۹۶۶ س ۳ .

و إنما تيسر التقوى للشخص المتدين الذى يخشى عذاب الله ، أو الشخص السكريم الذى يخشى عواقب الأمور ، وقد قيل :

[أبيات فارسية في الأصل ، ترجمتها : ]

\_ لاتعمل سيئا ... حتى لاتقع في السوء ،

ولا تحفر بئرا ... حتى لاتقع فيها .

\_ أما سمعت ما قاله ذلك الرجل العاقل الشجاع،

حينها سنم مرور الأيام،

\_ قال: إذا أردت أن تنال الثناء بعد موتك،

فإجعل العقل تاجا على مفرقك ...!!

۔۔ فیکل رأس تزین بنور العقل والرجحان ،

يكون قد تدرع بالعلم على سائر الجسد والكيان ...!!

ولا يستطيع أحد أن يقطعه سوى سيف الآجل ،
 فبضر بته يصير الفولاذ شمعا ليسنا هيسنا ...!!

بعد ذلك رأى خوارزمشاه ضرورة السفر إلى خوارزم ، وكانت قد أصيبت عبن ابنه يونس خان بأذى . يقول مؤلف السكتاب : « سمعت أنه فى نفس اليوم الذى سملت فيه عين ابن الملك المؤيد (١٦) ، عيت عين يونس خان ومات ابنه الأكبر ، فظل بقية حياته يتجرع الفصص والآلام ، حتى مات وذهب إلى جهنم .

[أبيات فارسية في الأصل، ترجمتها:]

ــ كل شخص يعمل سوءا يلقي جزاءه ،

<sup>(</sup>۱) المقصود سنجر شاه بن طغانشاه بن المؤید ای ابه صاحب نیسابور ، وقد سملت عیاه فی خوارزم بناه علی امر خوارزمشاه ، وسبب ذلك وكفیته مذكوران فی كتاب تاریخ جهانگشای للجوینی ( ج ۲ س ۳۶ ) .

وهذا ما يعرفه كل من له عقل(۱) ...!!

— والشجرة التي تتعهدها ، تؤتى ثمرها ،
وترى ثمرها على الخصوص فى أحضانها ...!!

— فإذا كان ثمرها شوكا فأنت الذى زرعته ،
وإذا كان حريرا فأنت الذى تنسجه(۲) ...!!

وتنبه خوارزمشاة فجاء إلى زنجان ، وأرسل رسولا إلى الأتابك أبى بكر ، وكتب إليه بخطه — عدة أسطر مضمونها : « إننا نترى ولدنا أبا بكر السلام ، وإنه يعرف أن لنا مهمات في خوارزم ، فيجب أن تكون همذان ملحوظة بعناية ابننا » . فيكتب « أبو بكر » هذا الجواب : « إنني في ثغر ملك الأبخاز الكافر ، وإن قيامي وحدى بهذه المهمة أمر متعذر ، لذلك فإني أرسلت أخى أوزبك في مكاني » ، فلما وصل خوارزمشاه إلى الرى ، جاءه أوزبك إلى هذان ، وكان « عز الدين صماز » قد تخلص من أسر ملك الأبخاز الكافر ، فالتحق بخدمة أوزبك . وكان « نور الدين كحجة » (٢) غلاما ممهورا وظالما ، فاستولى على إيالة همذان ، وارتكب مظالم ومخالفات عديدة يكاد لا يصدقها العقل ، وامتدت نيران ظلمه مجيث أحرقت همذان وما جاورها ، إلى أن اتفق عز الدين صماز مع الملك على القبض عليه ، فعرف ذلك وهرب بعد أن نهب ولاية همذان ، وأنجه إلى إصفهان .

[ بيتان فارسيان في الاصل ، ترجمتهما : ]

إن جور الملوك في الدنيا ،

كفيل بطمس جميع ما فيها من محاسن .

<sup>(</sup>۱) د شه ، س ۱۱۹۹ س ۲۲ .

<sup>(</sup>۲) د شه ، ص ۹۰ س ۱۸ — ۱۹.

<sup>(</sup>٣) ١١٠ كوكجة ، وو أحد عاليك البهاوان الأنابك .

\_ فتنبه لانك سوف تجنى ما ذرعت ، وستحاسب على كل ما قلت (١) ... !!

وفى ذلك الوقت التحق بخدمة الملك « أوزبك » الأتابك سيد الأمراء « جمال الدين اى ابه » الأتابك الأعظم الذى كان وحيد عصره ، وأحسن أهل زمانه سيرة ، ورئيس أمراء العراق وقائدهم ، وكان الخير معقودا بناصيته ، وينسب إليه ما تبقى من آثار العمران . فليبق الله دولته إلى يوم القيامة ، ولتُخَلَّد أسرته ، وليهبه الله حظا وافرا من الملك والعمر والأبناء .

وقد نصبه أوزبك أتابكا ، فانتظمت بفضله أمواله ، وأحكم السيطرة على الدولة ، وظفر باحترام تام وحكم موفق .

وأما عز الدين صماز ، فقد عاد إلى زنجان غاضبا ؛ لأن زمام الأمور كلها فى الدولة أصبحت فى يد اى ابه .

وفى السادس من شهر ربيع سنة ثلاث وتسعين وخسمائة التحق بخدمة أوزبك أبناء « قرآن خوان » وابن « نور الدين قرا » وكانوا أصهـار جمال الدين ، وكان مع كل منهم ألف فارس ، فصاروا حكاما فى همذان ، وكانت الولاية لابن « قرآن خوان » فكان يعدل فى حكه . وهكذا صار الجيع يأتمرون بأمر السيد جمال الدين ملك الأمراء « اى ابه » فنعمت الولاية بالهدوء والسكينة .

[أبيات فارسية فى الاصل<sup>٢٦)</sup>، ترجمتها:] ــ فَـَلــْيـَـظُلَّ ذلك الملك مسيطرا على الدنيا، وليكن الله معينا له والدولة مواتية ...!!

<sup>(</sup>۱) دشه ع ص ۳۷۸ س ۱۱ .

<sup>(</sup>۲) من مثنوی د خسرو وشیرین ، لنظامی ( خمسه ، س ۱٤٥ ) .

\_ وليكن الفلك حاملا لسيفه،

وليكن مهيبا ... في ضخامة الفيل، وشجاعا ... في قوة الاسد ....!!

وكل رأس تسعى إلى الابتعاد عن خدمته ،

لاكان لها خلاص من ضربة سيفه ...!!

\_ وليكن أمره نافذا على الدوام في الدنيا ،

وليكن الله نصيرا له في الدنيا والآخرة ...!!

وفى ذلك الوقت كان أمير العلم فى بنداد مع « حسام الجائدار » وتور الدين حسن ، وكان معين الكاشى نائبا للوزير ، وقد طلبوا إلى الخليفة وتن يكلف « أبا الهيج السمين » (١) بالقدوم إلى همذان ، فكتب الخليفة رسالة إليه يقرئه فيها السلام ، ويطلب إليه أن يسير إلى همذان ويطرد الجم الذى هناك . فلما وصل مع جنوده إلى همذان ، حاصروا الملك أوزبك واستولوا على همذان فى لحظة واحدة ، وأوقعوا ابن « قرآن خوان » عن حصانه ، فأراد الهرب ، وعرفه رجل كردى فأركبه جواده ، وأمسك بالعنان لكى يخلصه ، ولكن أحد الفلمان أدركه ، واستطاع قطع يد ذلك الكردى بضر بة من سيفه ، وهرب ابن « قرآن خوان » . وقد حدثت هذه الموقعة فى يوم الثلاثاء التاسع وهرب ابن « قرآن خوان » . وقد حدثت هذه الموقعة فى يوم الثلاثاء التاسع من جمادى الآخرة سنة ثلاث وتسعين وخسمائة . ثم مثل أمير العلم أمام السلطان ، فقبل الأرض بين يديه ، وأبلغه سلام الخليفة ، وقدم له الهدايا قائلا : [س ٢٩٠]

[أبيات فارسية في الأصل (٢) ، ترجمتها : ]

ــ لاترسل رسالة طالبي الإنصاف،

إلا على لسان الرجال الصادقين ...!!

<sup>(</sup>۱) هو من أكابر أمراه ،صر ويعرف بالسين لأنه كان كثير السمن ، وكان في إقطاعه البيت المقدس وغيره بما يجاوره ( ۱۱۰ ج ۱۲ س ۸۱ ) .

<sup>(</sup>٢) من مذوى ليلي والمجنون الشاعر نظاى ( خمه طبع طهران س ٢٧٨ ) .

- ــ وحتى يستقيم أمر الدرلة ،
- ـ ينبغي ألا يستكثر الإنفاق،
- \_ وقبل أن تخطو خطوة إلى الامام ،

يجب أن تفكر في طريق الرجوع ١٠٠٠

\_ وكن صادقا في أقوالك،

حتى يوثق في عهودك وأفعالك ...!!

وسار أمير العلم مترجلا في ركاب الملك حتى ذهب إلى منزله ، وتوجه جملة الأتباع والأمراء إلى قصر الأتابك . ولما خمدت الفتنة ، انصرف في الليلة التالية ملك الأمراء « ألغ باربك اى ابه » – رحم الله – لأنه لم يكن يثق في رجال بغداد .

## [أبيات فارسية في الاصل(١) ، ترجمتها : ]

\_ لاتهنمد على عبد شخص ،

مالم تجد له مكانا في قلبك ...!!

ــ ولا تغتر" بشخص يعجبك مظهره،

ولا تجرؤ عليه مالم تجربه ...!!

ــ ولا تستصفر عدوك، فإن المناعب يمكن أن تأتيك عن طريقه ...!!

ــ ولا تفش لإنسان سرا ،

تضار بسبب إذاعته وإعلانه ...!!

ــ واقتلع ما تود اقتلاعه من جذوره ،

ولا تطرح ما تعبت فى الحصول عليه ...!!

ــ وتجنت صداقة الشخص المتقلب،

الذي يكون تارة لينا وتارة صلباً ...!!

<sup>(</sup>١) نفي المدر ونفي المقمة .

فكل من لايستقر على حالة واحدة ،
 لايمكن الاطمئنان إليه أبدا ...!!

وفى ذلك الوقت كان مياجق يدبر مكيدة الملاحدة — خذلم الله — اذ أوهمهم أنه لاسبيل له إلى خوارزم ، وأن أوزبك قد انضم إلى معسكر بغداد ، فصار يخشى منهما على نفسه أيضا ، وأنه يريد أن يكون بينه و بينهم ميثاق حق يجد الأمان بينهم ، فلاعوا بهذا السكلام وأقطعوه قرية ، واجتمع حوله طائفة من رؤساء أمرائهم . فلما قوى غافلهم وقتلهم ، كاقتل أناسا آخرين من تلك الولاية ، وغنم غنائم كثيرة ، ثم هجم على هذان ، واشتبك مع أمير الملم وأبى الهيج السمين في ميدان «شورين» ، ودارت رحى الحرب [س ٣٩١] بين الطرفين مدة يومين . وذات ليلة هرب أمير العلم وأبو الهيج وتوجها إلى «بروجرد» . وقد ذهب مياجق لتفقد المنطقة ثم قفل راجعا لأن كمجة وناصر الدين آغوش كانا قد توجها إلى الرى ، واستوليا على خزانته وقتلا أتباعه هناك . فلما وصل مياجق إلى الرى ، واستوليا على خزانته وقتلا أتباعه هناك . فلما وصل مياجق إلى الرى ، واستوليا على خزانته وقتلا أتباعه

وفى شهر رجب سنة ثلاث وتسمين وخمسائة \_ قدم الملك أوزبك إلى هذان ، فأرسل إليها الأثابك أبو بكر « بهاء الدين سنباط » وشيشقاط وناصر الدين آغوش وكمكحة ليلتحقوا بخدمة الملك أوزبك ؛ فلما أسندت الولاية إلى كمكحة ارتكب مظالم بصورة تجل عن الوصف ، ويعجز عن إدراكها الفهم . فأرادوا أن يعزلوه ، ولكنه قال لهم : د لقد حصلت على هذه الولاية بسينى ، ولن أدعها تفلت من يدى » ، وكان توقيعه : « الله والسيف » . وأخذ الأثابك أبو بكر يستكشف أسرار العراق ويستقصى أخبارها ، فأطلعه شخص من حاشية قصر الملك أوزبك ، وخاصة رجال بلاطه ، كان عطا للأسرار ومرجعا للأعمال — على حقيقة الأمور من بدايتها إلى نهايتها ،

فغضب الأتابك، واستقال بهاء الدين سنباط، والتحق بخدمة الأتابك، وأطلعه على حقيقة الحال . فأرسل الأتابك « ابن القاضى زين الدين » ليكون نائبا له روز يرا للملك أوز بك .

فلما وصل إلى همذان قدم عشرة آلاف دينار هدية ، وكان يستضيف كل يوم أميرا فكثرت نفقاته ، وكانوا يلقبونه بملك الأمراء وسيد الوزراء .

[أبيات فارسية في الأصل(١) ، ترجمتها : ]

\_ إذا لتي التابع عنتا من مولاه،

فليصبر ، لأن النعمة والثروة يتحققان بالجد ...!!

ــ فإذا ظفرت بقدر من نعمته فاجتهد أن تكون دائما مصفيا لأوامره ...!!

ـ ولا يذبني التباطؤ في تنفيذ أوامر الملك ،

ولا ينبغي أن يصبح قلب الملك ضيقًا بك.

\_ أما سمعت ماقاله فاصل حدر عاقل ...!!

قال: إذا علا شأنك فاحرص على الخضوع والتواضع ...!!

ولم ينل ابن زين الدين من وظيفته أكثر من الاسم والمظهر، لأن الملك والدين ضدان لا يجتمعان. وكل من يهمل الدنيا ويظفر بالآخرة، يكون محودا [س٣٩٧] لدى العقلاء. وكان الحاكم في هذا العصر يختار بين الملك والسكفر وبين الإسلام، تمنى أنه لا يصل إلى الملك إلا إذا أعرض عن الإسلام. فلا غرو إذا خسر في النهاية الدين والدنيا معا.

مثل: « المُلكُ يبقى مع الكُفرِ ، ولا يبقَى مع الظُّلْم ».

ثم أسرع نور الدين ككجة إلى « ايوه » على أمّل أن ينهضوا معه ، واكن الأمر جاء على خلاف ظنّه ، فإن ملك الايوه « فخر الدين إبراهيم »

<sup>(</sup>۱) د شه ۲۰ س ۱۹۷۷ س ۸ یا ۱۷ ، ۲۰ ،

أرسل «صدرالدين الدونى» إلى أوزبك برسالة مضمونها: « إن نورالدين كُكجة قد أغار على المنطقة التي منحنى إياها الخليفة وخوار زمشاه . و إنى أود أن أعرف ما إذا كان قد حضر بأمركم ، و إلا فإن مقاومته سهلة » . فكلفه الملك أوزبك بصدّه ، لأنه لم يأذن له بذلك . فأيقن كُكجة أنه لا مفر من القتال ، فأغار عدة مرات ثم رجع إلى همذان .

### [أبيات فارسية في الاصل(١)، ترجمتها:]

- أمر , هرمز , مناديا ينادى فى المدينة ،
   أنه و يل لمن يتعدى على غيره ...!!
  - له أتلف حصان مزرعة ،
     ولو حدث نهب فی بستان ،
  - ولو انتهك شخص حرمة غيره ،
     ولو اغتصب أحد منزلا غير منزله ،
- ــ فإنه يستحق عقابنا الرادع ،
  وقد أقسم هرمز بإيمان مغلّـظة على تنفيذ هذا ...!!

وكان كحجة يغافل الناس، ويستولى على أموالهم بتلك الطريقة، وكان يرتكب هذه المظالم بتوجيه من القاضى الزنجانى، ذلك الثملب الأسود المارق الأثيم، فهو إبليس يبدو فى صورة إدريس، كله خداع ورياء وتلبيس، وقد مكّنه اشتغاله بالقضاء من الاطلاع على أملاك الناس وأموالهم، فأطلق عنان الجائرين فى اغتصاب هذه الأموال، فأزالوا الحرمة عن أمرال المسلمين وأملاكهم، لأنه متى علم الظالمون بحيّل القضاة باسم الشرع فإنه لا يبالون بشىء، ولا يتورعون عن اغتصاب بيوت المسلمين.

<sup>(</sup>۱) من مثنوی خسرو وشیرین لنظامی ( ځمه س ٦٦ ) .

## [ مصراع فارسى فى الأصل(١) ، ترجمته : ] \_ إذا دخل لص يحمّل مصباحاً فإنه يسرق أفضل المتاع ...!!

وكان هذا المغتصب الفاجر يطلب كتبا من الناس ، وكان ببتز [ ٣٩٣ ] أموالهم عن طريقها ، لأن شخصا لم يكن يرسل إليه كتبا دون أن يضيف إليه مالا . فإذا امتنع أحدهم عن ذلك جعله هدفا لنقمته . ولكن لم يكد يمضى عليه عام حتى توفى قبل أن ينتفع بذلك المال ، وأسلم روحه إلى اللك جهنم .

[ أبيات فارسية في الاصل ، ترجمتها : ]

\_\_ لأن يظل فمك خلوا من الطعام ،

خير من أن تهي مائدة من حرام (٢) ..!!

ــ وإذا ادعى العظمة فقير جاهل ،

فإن ميزان العدالة يصيبه الاختلال .. !!

ـــ وحينها يضن الغني بشيء من عنده ،

فإنه يصبح أحقر من الفقير نفسه ...!!

ــ وإذا رضيت بعدل الله وقضائه ،

صرت عنيا مطمئنا صافي الذهن(١) ...!!

ــ والشخص الذي لايشكالب على الدرهم،

تمسر عليه الأيام جيمها رغدة سعيدة(١) ... ال

وفى شهر المحرم سنة أربع وتسعين وخمسائة ، ولد لأوز بك ولد من ابنة السلطان سماه طغرل ، وأقام أهل المدينة معالم الفرح والابتهاج بمقدمه .

ولكن الظلم الذي وقع بعده مولده ، وأصاب همذان في سنتي أربع وتسعين

<sup>(</sup>١) مصراع من نظم سنأى الغزوى ( بحم العصحاء ج ١ ص ٢٥٥ ) ٠

<sup>(</sup>۲) د شه ۱ س ۱۱۰ د س ۱۱ س

<sup>(</sup>۳) د شهه ، من ۱۹۰*۳ ، تا ۱۹ ،* ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ،

<sup>(؛)</sup> د شه ه ، س ۱۷۱۴ س ۹ .

وخمائة وخس وتسعين وخسائة فاق كل ما حدث في السنوات السابقة .

وفى ذلك الوقت أيضا ذهب « مياجق » إلى إصفهان ، وطرد جيش خوارزمشاه ، ثم توجه إلى كاشان ، وحاصرها ، فقاومه أهل كاشان فى عناد و إصرار ، ولم يدعوا المدينة تسقط فى يده مدة أربعة شهور ، وارتكبوا معه الكثير من الشناعات التى لا ينبغى ذكرها . وكما أمعنوا فى صد مياجق عن المدينة ، كما كان هو أكثر تشبثا بالاستيلاء عليها . « والإنسان حريص على ما منع » . وكان يقول « إن هذه المدينة تصلح لأن تكون قاعدة وملجأ لى » . ومازال يقطع على نفسه العهود الكثيرة والمواثيق العديدة حتى أخضعها لسيطرته ، ومازال يقطع على نفسه العهود الكثيرة والمواثيق العديدة حتى أخضعها لسيطرته ، وحاز المدينة ، ثم أغار على الولاية ، وكانوا قد اختصوها بعنايتهم ، فحطم سائر ما بها، حتى إذا لم يبق بها شىء ، هدم المنازل وحفر الأرض ليخرج ما فى بطنها من خبايا وكنوز دفية ؛ وزاد تعجب الناس لأنهم كانوا كما دخلوا قصرا ، وحفروا بثرا عثروا على كنز من الكنوز . . !!

وفي راوند مسقط رأس مؤلف هذا الكتاب ، كان يميش « بهاء الدين أبو العلاء » وحيد أوانه و إمام عصره وزمانه ، وكان ذا حسب [ س ٢٩٠ ] ونسب يمتلك كثيرا من الأموال الموروثة والمكتسبة ، فاستخرجوا من منزله أحالا من الذهب والفضة ؛ ثم حفروا مكانا ظهرت فيه نفائس جديدة من بينها سلم مصنوع من الفضة وما أشبه ذلك . وكان بهاء الدين هذا رجلا لطيفا ظريفا . فقال لأحد الأشخاص : « أيها الشاب ، إن لى سؤالا ، فأجب عليه حتى أحل لك هذه الأموال . لقد ورثت هذا القصر أبا عن جد بعد أن تداوله قبلي سبعة عشر وارثا ، وقد عترته عشر مرات ، وتفقدته جيدا ، فلم أر أثرا لهذه الكنوز ولم أهتد إلى هذه المخبآت . فكيف عرفتها ، وكيف استطعت الوصول إليها ... ؟! » .

فقال الخوارزمى: « أيها العالم سأصدقك القول ، هذه الدنيا جيفة ، والكلب وحده هو الذى يشم رائحتها جيدا ... !! » . فشفى هذا الجواب صدر هذا الرجل العظيم ، وطيتب خاطره .

ثم أرسل الخوارزميون ما في تلك الولاية من دواب وأموال إلى خوارزم .
وفي الحق أن الغز لم يرتكبوا في خراسان مثل تلك المظالم ، ومثل تلك القسوة التي ارتكبها الخوارزميون مع العراقيين من قتل بغير حق ، ومن ظلم ونهب .
وتخريب ، بحيث أنه لو فُصِّل كل ذلك لملاً عشرة كتب من حجم .
هذا الكتاب .

وقد حرض رافضة كاشان — عليهم اللعنة — هؤلاء الظالمين على أن يخربوا الولاية ، وينقلوا ما فيها إلى المدينة ويبيموه لهم ، ولا ينبغى أن تسمى فرقة .من فرق المسلمين — التى تبلغ الاثنتين وسبمين فرقة — بالملاحدة الذين يستحقون اللعنة ، إلا هؤلاء الرافضة فإنهم ليسوا من أهل قبلتنا ، وهم يعدون اجتهاد المجتهدين أمرا باطلا ، كا أنهم صيروا الصلوات الخس ثلاثا فقط ، ورفموا الزكاة التى كان أبو بكر الصديق يحرص على التمسك بها ، وأخذها من أهل الردة .

وهؤلاء الملاحدة يذهبون إلى طوس للحج ، و بينهم ألف رجل من كاشان يطلقون على الواحد منهم لقب الحاج رغم أنه لم ير السكعبة ، ولم يصل إلى بقداد. وكل ما فعله أنه ذهب إلى طوس . وحتى لا يطعن إنسان في كذبهم كانوا يروون خبرا ، ينسبونه إلى عائشة الصديقة رضى الله عنها خلاصته : « أن كل من يزور طوس تقبل زيارته كسبعين حجسة » . وكان لى قريب يقول . « إن الثعبان كلا كبر ، تحول إلى أفعوان ، كالرافضي كلا كبر صار ملحدا .

و باطنيا » . وقد شرحت فضائح الرافضة وقبائحهم وخبث عقيدتهم فى كتاب مستقل . كما نظم شمس الدين اللاغرى هذه الأبيات الجيلة .

[أبيات فارسية في الأصل، ترجمتها:]

ــ أيها الملك ... إن مراكز الباطنيين ، [س٠٩٥]

هی قم وکاشان وآبه وطبرس(۱) ...!!

ـ فاجعل كرامتك في الاعتقاد بالخلفاء الاربعة ،

وأشعل النار فى أما كن الباطنيين الأربعة ...!!

أحرق فراهان ومصلحكاه(٢).

حتى تصير حسناتك ستا بدلا من أربع ...!!

وذهب مياجق من كاشان إلى الرى ، وكان فى نيته أن يتوجه إلى همذان . أما الملك أوزبك وكُكجة وناصر الدين آغوش وأمير العلم فقد ساروا إلى قزوين ليقاتلوا مياجق ، واستدعوا ملك الأمراء جمال الدين اى ابه ، ولكنه لم يحضر وقال لهم : « إن كم ظالمون فكل من يرتبط بكم تكون عاقبته الخسارة ، ولا ينتصر أبدا ، ولهذا فلن أجىء مطلقا » . فقال الملك أوزبك : « لا شأن لى بالظلم ، لابد أن تكون الشكوى من كُلجة » .

فقال كُكجة : « إن ايتغمش (٢٦) هو الذي يظلم لأنه كان في همذان يقوم بإرشاد من قاضي زُنجان بمصادرة أموال الأغنياء وأملاكهم . ولما خرج من

<sup>(</sup>١) [ المراجع . هذه البلاد اشتهرت في ذلك الوقت بأنها مرا كز للنشيع قبل أن يصبح مذهب الشيمة مذهبا رسمياً لإيران ] .

 <sup>(</sup>۲) من الجائز أنه يتصد المكان الذى يطلق عليه ياقوت • مصلعكان ، وقد كان محلة فى
 مدينة الرى .

<sup>[</sup> المراجم : فراهان من رساتيق همذان ] .

<sup>(</sup>٣) هُو أَيْمًا مَن بَمَالَيْكِ الْأَمَانِكِ بِهُواْنَ ، استولى على البلاد وكان شهماً شجاعاً ظالماً ( ١١ ج ١ س ١٢٨ ) .

المدينة كان يأمر فى كل قرية ينزل فيها بتشريد الفلاحين المساكين ، ثم بسلب كل ما يجده فى منازلهم ؛ وهكذا خرب القرى واحدة واحدة ، ولم يترك أثرا للعمران » .

[ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته : ] ... لقد قَــَـٰلَّ لديه الحياء والتفكير ،

ولذلك تساوى في نظره الحسن والقبيح ١١٠٠

وسار ككجة فى غيّه ، وأخذ ينهش ايتغمش أمام السلطان ، ويرميه بالتقصير والتعدى على الناس . ولو كان عاقلا ما سلك هذا السبيل ، واستمم إلى وشايات الواشين ، ولما اغتر بمعسول أقوالهم ، فلا جرم أن باءت تدبيراته بالفشل لأن ايتغمش كان أثيرا لدى السلطان لإخلاصه فى خدمته ، كما كان لا يتأخر عن تقديم المشورة له إذا اقتضى الأمر، ذلك .

[ أبيات فارسية في الاصل(١) ، ترجمتها : ]

49700

\_ أز ل كل ما محول دون عظمتك،

ولا تتشبث به ولوكان منجما من الكنوز .

ـــ ولا تُسْعَجُبُ بشيء ليس لك حق فيه ،

تصبح ملكا في جميع أمورك ...!!

وسارع إلى تعمير كل خراب ،

لأن المصلحة في الإسراع .

ــ. وأظهر قوتك للناس ،

حتى لا يتجرأ شخص عليك ...!!

وقال الملك إنه متى فرغ من هذا الأمر، و بلغ هذان مظفرا منصورا، أمر بالكشف عن حقيقة هذه الحال ووضع الأمور في نصابها.

<sup>(</sup>۱) من مثنوی لیلی والمجنون لمظامی ( خمه ، ص ۲۷۷ — ۲۷۸ ) .

وفى يوم الاثنين الحادى والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة أربع وتسعين. وخسمائة ، جهز مياجق قلب الجيش ، ولبست نساء خوارزم الدروع ، فكانت كل امرأة منهن تهزم خسين عراقيا . ولكن العراقيين هزموا القلب وعلى. رأسه مياجق ، ثم انشعل العراقيون بجمع الأسلاب ، فاستفلت زوجة مياجق هذه الفرصة وأتتهم من ظهورهم ، بينها عاد مياجق للقتال فانهزم العراقيون ، وأمعن النساء فيهم تقتيلا بصورة لم تكن في الحسبان .

ثم هاجم الملك أوزبك وككجة وناصر الدين آغوش مدينة زنجان ، وأغار مياجق على هذان بتحريض من دار الخلافة وكانت قد أغرته على ذلك ، قائلة : « إن خوارزمشاه ليس إلا حاكما من قبلنا ، أما شمس الدين مياجق فهو نائب أمير المؤمنين على الإطلاق ، وهو محافظ الثغور وملك الآفاق إسكندر الزمان ، وبطل العمالم الذي يشبه رستم في الفتح والظفر على الأعداء » . وفي يوم الخيس التاسع عشر من رجب سنة ٩٥ نول الملك مياجق في صحراء « تير بنجرد » فذهب أئمة همذان للقائه ، فجلس أمامهم وسألهم عن أحوال همذان . فلما سمع أخبار المظالم ، صب اللعنات على الظالمين وقال : « سنصلح ما ارتكبه الآخرون من ظلم وتخريب ، وسنيسر قوانين من سبقونا من الملوك العادلين ، فليبشر الأثمة الرعية بذلك على لساننا وايستمياوم » .

[ أبيات فارسية في الاصل(١) ، ترجمتها : ]

\_ لا يبدى الفلك أفعالا ً طيبة ،

إلا بعد أن يظهر شروراكثيرة ...!

- ولا يجني زارع ثمرا،

إلا بعد تحمل المتاعب وبذل الجهود ١١٠٠

<sup>(</sup>۱) من مثنوی ځسرو وشیزین لنظای (خمه ، س ۷۷ ) .

ولا يعرف قيمة الورود والزهور ،
 إلا من قاسى ما فيها من أشواك ١٠٠٠!

وفي يوم الجمعة المشرين من رجب سنة ٩٥٥ قرى، فرمان خوارزمشاه عضور علاء الدولة (١) . وأثمة همذان . وقد كتب فيه : « إن الملك العادل ، الفاتح المظفر الحاجب الأعظم ، ملك أمراء الشرق والغرب ، شمس الدين ظهير الإسلام والمسلمين ، قائد الجيش الغازى ومحافظ الثغور « مياجق » هو ظهير أمير المؤمنين وعبدنا ، وقد اتضح لنا عدله فاستقر رأينا على أن يكون نائبنا على جميع بلاد العراق ، وأن يباشر كل ما كان لنا من حقوق قبل ذلك ، وأن ينباشر كل ما كان لنا من حقوق قبل ذلك ، وأن يخضع له الحكام والقضاة وغيرهم من العال » كما قرأوا في نفس اليوم ، المنشور بتولية « حسام الجاندار » واليا ، فارتكب هذا الوغد الحقير من الطالم ما يستنكف عن فعله الملحد والكافر ؟ لأنه لم يبق قط على دماء المسلمين وأموالهم ، ولكن مياجق احتال عليه وقال له : « سأزوج ابنتي من ابنك » .

ثم أحضر القضاة والأئمة ، ولم تكن له بنت ، فمقدت الخطوبة على مجهولة ، وأنفق حسام فى هذه الخطبة عشرة آلاف دينار ومائة حمل من أنواع الملابس والمأكولات . وفى اليوم التالى أرسل حملا من الذهب بمثابة مهر للبنت . ولكن هذه المصاهرة كانت ضربا من الحال والهباء . وليس ما أنفقه حسام فى هذه الخطبة معادل لما ارتكبه من ظلم فقد استولى على أموال القضاة والأثمة بغير حق ، وأعطاها لغير مستحق ، و بذلك حمل الخزى والنكال فى الدنيا ، والوزر والوبال فى الآخرة واستحق عذاب جهنم ،

مثل: « أُخْسَرُ الناسِ من أُخذَ من غير حقٍّ وأعطى غير مستَحِق (٢) » -

<sup>(</sup>١) لايهلم على وجه التعقيق من هو علاه الدولة ، ولعله يقمد بجد ألدين علاء الدولة .

<sup>(</sup>٢) فق ورفة ١١ (١) ٠

وأخـيراً قتله خوارزمشاه ، ونـكل به ليـكون عبرة للناس ، ومانت . زوجته كدا ، وصار ابنه فقيرا معوزا .

> [ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته : ] - لم يستفد شخص قط من الظلم ، ويستمر الحال على هذا المنوال ، ما بقيت الدنيا ...!!

وشرع جند مياجق فى النهب والإغارة ، وأنوا على كل ما فى [ س ٣٩٨] ولاية همذان ، وامتدت غاراتهم إلى كرمانشاه وحدود أبهر وزنجان ، وحلوا كل ما وجدوه من متاع ، ولم يتركوا شيئاً قط ، فصارت تلك البلاد خاوية على عروشها ، وتجاوز ظلمهم كل حد ، وأسلموا الناس للهم والنم ، وتمثلوا بهذه الأبيات :

[ أبيات فارسية في الاصل، ترجمتها : ]

- إذا لم يكن لديك شيء فجاهد قليلا،

لان الشخص المُنعدِم لا يساوى شيئا .

والغن هو من يملك قلباكريما ،
 ولا ينسى جمع الدراه (٦)

--- فالإنسان ما عاش عتاج إلى الطعام ، وهو ضيق القلب ما دام معوزا .

فانفق ... وتمتع ... ولا تدع ذلك لالهد ،
 فتد يأتى الغد بالفقر ويما يكدرك ...!!

ونهب شمس الدين مياجق خيرات العراق ، وادعى السلطنة فيها ، وتنقل فى أطرافها . ولما لم يبق شىء على وجه الأرض ، حفر بطنها واستولى على ما فيها من دفائن ، وبهذه الوسيلة جمع ثروة طائلة ، واستولى على العراق جميمه فى مدة

<sup>(</sup>٢) د شه ، ص ۱٤۲٧ س ۱٤ ۽ ١٥ .

وجيزة . وإن المظالم التي ارتكبها هو وأتباعه لم تحدث على أيدى الكفار والأبخازيين والترك الخطائيين والصليبيين ؛ فقد نزعت من قلوبهم رحمة الإسلام ، فكانوا يعاقون المدارس بصورة فكانوا يريقون دم الإنسان كايريقون الماء ، وكانوا يعاقون المدارس بصورة لا يجيز الحجوس والنصارى واليهود والوثنيون أن تصيب بيوت النار والكنائس ومعابد اليهود وبيوت الأصنام . وسنَّ هؤلاء الظالمون قانونا في العراق بمصادرة المدارس والمساجد وأموال العلماء فكانت هذه البدعة و بالاً عليهم .

مثل : « لحوم العلماء مسمومة » .

وأخيراً جمع ملك الأمراء جمال الدين اى ابه وأمير العلم وبعض الأمراء أربعة آلاف فارس ، واستدعوا الأتابك أبا بكر ، وتفلبوا على مياجق في نواحى «قِها» — فاستقام لهم العراق ، وقضى الأتابك ذلك الشتاء في الرى .

وفى تلك الأثناء غدر به « صدر الدين بن الوزان » ، فقد كان لدى الأثابك عدد قليل من الجند ، لأن أغلب جنده تفرقوا لجم الخراج ؛ فأخبر الأثابك « أن خوارزمشاه سيقوم أثناء الليل بحملة ، وأنه استطاع [ س ٣٩٩] أن يسيرسريعا من دهستان إلى دامغان ، وأنه واصل السير فى الصباح لينهى أس السلطان طغرل ، وينبغى لذلك الحيطة والحذر » . واضطرب جيش الأتابك لحذه الأخبار وكان الوقت شتاء ، فأخذ الجند يهربون من منازلم ، وذات ليلة وقع اضطراب فى المدينة ، فركب الأتابك وتوجه إلى آذربيجان و بهذا استولى الخوارزميون على العراق مرة ثانية . وجاء جند مياجق إلى الرى ، وعادوا سيرتهم فى الظم فعلم خوارزمشاه بهذه الحالة وأسرع إلى العراق . ولم تمكن لمياجق فى الظم فعلم خوارزمشاه بهذه الحالة وأسرع إلى العراق . ولم تمكن لمياجق طاقة على مقاومته ، فشرع فى النهب السلب ؛ ثم سلك طريق « دينور » . طاقة على مقاومته ، فشرع فى النهب السلب ؛ ثم سلك طريق « دينور » . « وليشتر » ، فاقتنى خوارزمشاه أثره ، وحينا اقترب منه ، أهلك مياجق جميع

الحيوانات ، وألتى بأمنعته فى الماء ، وتوجه وحيدا إلى الرى ، وتحصن بقامة «أردهن » . وظل خوارزمشاه يقتنى أثره حتى عجز عن المسير ووقع أسيرا ، وقتل خوارزمشاه جميع أنصاره وأعوانه . فاجتثت بذلك جذور الفتنة والظام (۱) ، وكان جند خوارزمشاه يحملون فى كل مرة الفنائم من العراق ، ولكنهم فى هذه المرة لم يجدوا شيئاً للمسلمين يمكن أخذه ، فانصرفوا إلى قزوين واستولوا على غنائم كثيرة من ولايات الملاحدة المخاذيل (۲) ، وتركوا المراق خرابا يبابا حتى لم يعد فيه مطمع لطامع .

ولما توجه خوارزمشاه إلى خوارزم غضب على وزيره (٢٠) ، لأنه كان يحمى مياجق ، وأوعن إلى الملاحدة بقتل هذا الوزير (١٤) ثم شنقوا مياجق وعلقوه مقلوبا من رجليه ، وصار خوارزمشاه يذيع فى المدينة أن كل كافر بنعمة سيده ، سوف يلتى نفس المصير ، ولكنه هو أيضاً ابتلى بكفران نعمة سيده طغرل فلم يكن بين موته وموت مياجق أكثر من شهرين (٥) ، فاستراح العراقيون وأمنوا شر الأعداء ، وأظهروا الفرح والسرور .

بعد ذلك حاربوا الملك أوزبك وككجة وبعض الخوارزميين الذين كانوا في العراق وتمكنوا من طردهم. وفي هذه الأثناء لحق بأوزبك [س٠٠٠] الأتابك أبو بكر فقد حضر من آذربيجان، وتوجه إلى إصفهان، واقتسم الملك معه ؛ فأعطى الملك أوزبك همذان. وكان ككجة في الرى. وكان الأتابك قد صادفه مرة فأخذ يقول له: « إني لا أعبأ بالأتابك ؛ لأنه كان معتزا بقوته

<sup>(</sup>١) داك في ربيع الأول سنة ه٩٥ ( الظر ابن الأثير ، ج ١٢ ص ١٠٠ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر نفس ألمدر ونفس المغمة ، تاريخ جهانكشاى الجويني ، ج ٢ ص٤٣ - ٥٠

<sup>(</sup>٣) هو نظام الملك مسمود بن على ( انظر ابن الأثير ) .

<sup>(</sup>٤) في جادي الآخرة سنة ٩٩٥ ( أظر أن الأنير ۽ زاريخ جهانگشاي ج ٢ ص ٤٥ ) .

<sup>(</sup>ه) توفي خوارزمشاه في ويعضان سنة ٩٦ ه • ١١ » .

وشوكته ، معتدا بآلاته ومعداته ، كماكان شجاعا جسورا غير هياب ، يستطيع عهارته في القتال ، أن يخضع الثعبان الأرقم والأسد الهصور .

## [ ييت عربي في الأصل ]

سَلَكُتُ وَلَوْ مَا بِينَ آنيابِ أَرقَم وخُضْتُ ولو ما بين كُنَّى غَضَنْفَرِ

كا كان شجاعا مبارزا خبيرا بأمور القتال وأنواع الأسلحة ، يستطيع أن

يجعل العتاة ، يجثون أمامه فى ذلة وخضوع ، كأنه النمر يجيئه الثعلب فى حقارة

ومسكنة ، وكان الجنود منقادين له ، مطيعين لأمره ، يسيرون على نهجه و يقدرونه
حق قدره .

وكان يقول كل يوم: إن الملك ليس وقفا على آل سلجوق من أمثال طفرل وسنجر، ولم يدم لها، وقد صرع الفاك خوارزمشاه وأودعه الثرى، فإذا زال الملك عن آل ايلدگز فأية غرابة في هذا ؟!.. و إذا تركوا لي مااستوليت عليه بحد سيفي فهو المراد و إلا فاتلناهم، وليكن ما يكون.

مثل: « الليل حبلي ليس يدرى ما يلد (١) » .

[ مصراع فارسي في الأصل ' ترجمته . ]

الليالى حبالى ... فلننتظر ماذا تلد ..؟!

وقد نويت العدل وأخترت طريق الحق ، فليس بعزيز على الله أن يجعل التاج من نصيبي .

<sup>(</sup>۱) من مزدوجة لأبى النصل السكرى المروزى ترجم فيها أمثالًا الفرس ( بنبعة الدهر ، ج ؛ ص ٢٤) وصدره : أحسن مان صنة الديل وجد .

[أبيات فارسية في الاصل(١) ، ترجمتها : ]

... كثيرا ما يبدو الفأل من قول عابر ،

فإذا مرت الآيام صدق هذا الفأل .

لأن صاحب المعانى إذا بشر بفأل حسن ،
 فكيف تعرف أنه هو نفسه صاحب هذا الفأل ...؟

ــ وإن الفأل ليسوء إذا كنت سيء الظن ، وإذا قلت خيرا ، جاء فألك حسنا ...!!

فالدنيا نصفان: نصف للذكر الطيب،
 ونصفها الآخر للتمتع بالسعادة والهناءة ...!!

\* \* \*

ولم تَفِ الدنيا لإنسان قط.

حَكَة : « الدُّنيا ظلُّ الغَمَامِ وحُلْمُ النِيَامِ ، والعسلُ المشوبُ بالسُمِّ ، والغَرَّجُ المؤصُولُ بالغَمِّ (٢٠) » .

وكان الأتابك في إصفهان كمادته المعهودة -- يشتغل بالشراب والأنس ، ولم يكن يتفقد أحوال الدولة قط ، بينها كان ملك الأمراء جمال الدين اى ابه عمينظم شئونه ، فكان هو الحاكم الفعلى المسيطر على جميع شئون الدولة ، وكان يتمتع بكل أسباب العز والنعمة ، ولما كان ككجة صهرا له ، فقد كان يطمئن إليه . ولم يكن ما حدث ليخطر على بال أحد .

حَكَمَة : ﴿ تَفَقَّدُ أَمْرَ عَدُولُ قَبِلَ أَنْ يَمْتَدَّ بَاعُه ، وَيَطُولَ ذِرَاعُه ، وَتَشْتَدَّ شَكِمتُه ، وعالجُه قبل أَنْ يُمْضِلَ دَاؤُه و يَمْجَزَ دواؤُه (٢٠٥٥).

وصفوة القول أن كُكجة قِد عظم شأنه ، ولم يكن للأتابك جيش ،

<sup>(</sup>۱) مثنوی خسرو وشِیرین لنظای (خمه ، ص ۹۶ ) .

 <sup>(</sup>۲) فق ورنة ۷ (ب) .
 (۳) نفس المصدر ورقة ۲۱ (۱)

فكان يقول على ملأ من الناس: « إننا لن نقاتل ككجة ، و إنما نذهب إلى همذان ، فإذا أتحد معه الملك أوز بك ، اهتمنا بالأمر ، وأخذنا حذرنا ، وإلا فمن هو ككجة ...؟! » سرعان ما تناقل الناس هذا القول ، فكان كل شخص يود التقرب من ككجة ، ينبئه بهذا الخبر قائلا : « إن الأتابك لا طاقة له بمقاومتك ، فضع يدك على المُلك ، لأنك أنت الغالب المظفر في العراق » .

[ أبيات فارسية في الأصل (١١ ، ترجمتها : ]

لا تقل ما لا يليق أمام الخصوم والاعداء ،
 بل لا تقله أمام أصدق الاصدقاء '...!!

ــ واحذر أن تقول سرك لأعز الأصدقاء ، وتخيل أنه قد يكون يوما ألد الاعداء ...!!

وإذا كنت فى خاوة فاخف سرك عن الحيطان ،
 فقد مكون خلف الحيطان آذان ...!!

وإذا استطعت أن تخنى هذا السر فى نفسك ،
 فلا تفكر فى إذاءته وإفشائه .

ولا نظن أن السر يمكن حفظه ثانية ،
 غير اك بلا ربب أن تمسك عن قوله .

... فسواء أكان صديقك عالما أم جاهلا ، لا تسلم بضاعتك لشخص غير مخلص .

وإذا غُرست شجرة فاغرسها فى تربة صالحة ،
 بحيث تأمل أن تجنى منها ثمار ما زرعت .

وقل الكلام في موضعه حتى يصير
 اك من ترداده ذكر حسن في النهاية .

فلما تحرك الأتابك من إصفهان ، تحول أكثر الجيش إلى كحكجة ،

[ س ۲۰۰ ]

<sup>(</sup>۱) من مثنوی خسرو وشیربن لنظامی ( خمله ، ص ۱۳۹ ) .

فلما وصل إلى همذان ، لم يهدأ بال ككعبة ، وصم على الهجوم عليه ليلا ، ولكن الأتابك أسرع بالتوجه إلى آذربيجان وتخلف الجيش عنه .

أما عن عقله وكفايته ورأيه وعلمه و إنعامه وعطائه وسيطرته وجهاده فمن الأفضل ألا أتعرض لها كثيراً .

[ بيت فارسي في الأصل ، ترجمته : ]

... ألم تر قط حارا سعيد الحظ

فتأمل قليلا .. فالماك على هذا المثال تماما

ولما انهالت عليه النعم، واستقر له الملك، تركه لأشخاص غير لائقين، فاستبد « مُنْكُل » (1) و « يواش » و « چنان » وأمثالم بمرش السلاطين. و إن اللسان ليتعفف عن شرح ظلم هذه الجماعة، لأن في هذا مدعاة للمار. و إن ما بتي من خبر قليل في العراق ، إنما يعود فضله إلى « ايتغمش » الذي كان ينادى بالإصلاح و يكثر من البذل. وقد تمثلت في سيرته العدالة وصلاح الدنيا. ولكن نعيم الحياء يكدر بوجود هؤلاء الفراعنة، لأنهم كانوا يحتلون مناصب الوزراء والأمراء، ولا أدرى ماذا أقول فيهم ولا كيف أذكر أسماءهم.

## [أبيات فارسية في الأصل، ترجمتها:]

- لقد أصبح ملك العراق مضطربا ،
   ولم يبق فيه أى أثر للحياة ،
  - ــ وصارت لرؤساء العراق جميعاً سمعة سيئة تجرى على الالسنة .
- وقد انقضت مدة طويلة ،
   منذ قيضت السماء المفسدين أن يأخذوا مكان الصالحين ...!!

<sup>(</sup>۱) هو من ممالیك أبی بـكر الأنابك ، استولى على بلاد الجبل وإسبهان وغیرها ( ۱۱ ج ۱۲ س ۱۹٤ ) .

فكم من أموال استولوا عليها ...!! وهل يستطيع أحد أن يصدق أنهم ماوك وأنهم أصحاب جاه ...؟! إنهم يأكلون الأخضر واليابس، ويلتهمون الخضرة من الصحراء، ويسطون على خبز الفقراء اليابس.

وقديما كان الجند من المسلمين ، وكانوا يلومون الصوفية ، لكي يبيحوا لهم أن يستولوا على كل ما يجدونه . وأما الآن ققد أصبح مباحا للأتراك وجنودهم ألاً يبقوا على شيء قط في العراق ، وأن يستبيحوا دماء المسلمين وأموالهم ، وزال كل ما كان للدراويش من حرمة .

#### [ بيتان فارسيان في الأصل، ترجمتهما : ]

- ... في الوقت الذي لا تملك فيه العيون إلا الدموع ، لا يمكن لشخص أن يطنيء نار الآلم .
  - ـــ فعيون الناس حقيقة ، غرق فى الدموع ، ولكن هذه الدموع قد جفت فى مآقيهم ...!!

فليبق الله تصالى الملك المظفر ، صاحب القران وظل الرحمن ، الذى أوصل نفسه بالاستقلال إلى منصب السكال ، وتزين بزينة العدل ، وتحلى بحلية الحكة ووصل إلى المراتب العلية ، والمدارج السنية ، وصار جديرا بالتاج والتخت ، والإقبال والبخت ، وأظهر أزهار العدل فى حديقة العلم والفضل ، وتحلى بكال السكفاية وجمال السكياسة ، وهو سيد العالم السلطان الأعظم والملك المعظم ، مالك رقاب الأم ، مولى العرب والعجم ، سلطان السلاطين ، المؤيد بتأييد رب العالمين ، الواتق بنصر الله ، الحاكم بأص الله ملاذ الثقلين ، وارث ملك ذى القرنين ، أبو الفتح كيخسرو غياث الدين . وليجعله الله وارثا لهذا الملك ولينشر عليه راية دولته ؛ لأن العراق تذكار من طغرل وارسلان ، وسنجر وسلمان ، وملكشاه وألب ارسلان ، وليقيض الله لعظمة حظه النضير ،

أن يصقل الدنيا من صدأ الخريف ، وأن يملأها بالربيم اللطيف .

وقد نظمت أنا مؤلف هذا الكتاب القصيدة التالية في مدح هذا السلطان:

#### [ قصيدة فارسية في الأصل ، ترجمتها : ]

- ـ با من يوجودك تصلح الدنيا،
- ويا من تقر بفضلك الأفلاك.
- . ويا من بيدك زمام الأمور، ويفضل رأيك تنفذ الأعمال.
- \_ لقد قبشاك الشمس عتشك،
- مرات عديدة إظهارا للطاعة والخضوع .
- \_ إن ذاتك العاطرة مرأة من العيوب ، وإن عرضك الطاهر بعيد عن الدنس.
- ــ إن الأرض قد أخضعت السياء وسمت علما ،
  - وها هو حصانك يتخذها مطية له.
  - ــ وهو يتخذ من الهلال حدوة لحافره، وبجعل الشمس تقبل مساميرها .
    - ــ إن إقبال حظك يقر بأنك معجر،
  - وإن من ينكر ذلك لعاجز لا محالة .
    - \_ وإن عمائم أعدائك لتتناثر أكداسا على تراب أعتابك
  - \_ وإن شائك لبطلب منك الأمان ، حتى لا تجتث جذره من الارض ببطشك.
    - وإن البلابل لتصدح في الرياض ، بآيات المدح منشدة صحائف كرمك .
    - ــ وقد علتم مدخَّك الطيورَ جميعها ، أداءَ النغات الموسيقية الختلفة بمناقيرها .

[ 1 - 1 ]

- \_ و يَقْشُصِر العقلُ عن إدراك مدى حزمك ، و مو لهذا يتتبع جلائل أعمالك .
- \_ وأنت لست محتاجا إلى السعى ، لأن إقبال حظك قد يسم لك كل الصعاب والشدائد .
  - لقد تقرر مملك الدنيا ـ حتى
     سواحل البحار ـ لغياث الدن الملك العادل .
- فإذا كانت عين السوء قد أصابتك بعض الوقت ،
   فإن للفلك في ذلك أسرار اخفية (١).
  - حتى يهبك فى كل لحظة سعادة ،
     ويؤثرك فى كل آونة بلطف .
  - وأى عجب ؟ ١ .. لقد حطمت جميع القوانين ،
     واكتسحت تماما جميع الاسواق والميادين .
    - \_ وإن المدينة لتنوق إلى رؤيتك،
      - لتعم السعادة جميع أرجائها .
    - ومدينة قونية قد تجددت مرة أخرى ،
       واستظهرت عنزلنك الرفيعة .
    - \_ فقل للأمن أن ينير الأرجاء بنورك،
    - وقل للعدو أن يأخذ الإدارات باسمك . \_ وقد تاق إلمك عرش طغرل ،
      - فصار يكتب إليك الرسائل.
    - إن الفلك الدائر لم يَجُد بملك عادل مثلك ،
       في دوراته المستمرة .
      - \_ فيا أيها الملك ... إنى عدك،

الذي يديم لك الدعاء بالخير ...!!

<sup>(</sup>۱) يشير في هذا الليت إلى هزيمة كيخسرو على يد أخيه ركن الدين سليمانشاه وفراره واغترابه من سنة ٩٩٥ (١٠٠ ( أنظر مختصر سلجو قنامه ، ص ٧ وما بعدها ) .
(٣٦) راحة الصدور

- ويطلب لك العز والجاه في صلواته ،
   ويدعو لك السعادة عند إفطاره .
  - ... ولقد نظمت شعرا جميلا رائعا ، أحمَر ً زهرُ الرمان خجلا منه .
- فهل يخنى عليك أيها الرئيس العظيم ،
   قدر خدماتى لك ؟!...
- ــ أدعو الله ... ما دامت السحب تمطر على الأرض ، وما دامت الخضرة تكسو قم الجبال ...!!
  - وما دام النرجس ينبت وسط الحشائش ،
     وما دامت الاشواك تنبت وسط الورود ...!!
    - وما دام الفلك يطعن أعدامك ،
       فتستقر أسنة رماحه فى قلوبهم وأرواحهم ،
      - \_ أدعو الله أن يجعل عمرك في سعادة دائمة ،
        - حتى يجلو عن الدنيا صدأها ...!!
        - ـــ وها هو عدوك يذهب من الدنيا ، عملا بأثقال من الهم والحزن ...!!

# فصل فى ذكر آداب المنادمة وشرح لعبتى الشطرنج والنرد<sup>(١)</sup>

لا يخنى على الرأى الأعلى المشرق للسلطان عظيم الدهر أبى الفتح [س ١٠٠] كيخسرو بن قلج ارسلان – خلّد الله ملكه – (وهو الذى تعد الشمس قبسا من نوره، وهو أكثر الناس معرفة بالأمور) أن منادمة الملك ومجالسته أم عظيم وعمل خطير، لأن النديم شاهد على عقل الملك، و برهان على فضله.

والإنسان بفطرته الطبيعية يميل إلى اقتباس أخلاق جليسه . وقد قيل .

### [ بيت عربي في الأصل ]

عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدى(٢٦)

فلا غرابة إذا تحلى الإنسان بكمال العقل ، وتزين بجال الفضل ، لأنه يتأثر بمحاسن جليسه ومساوئه ، وحسنه وقبحه . وإن الحيوان ليتمتع كذلك بنفس هذه الخصائص ، فإذا تزوج حيوانان ، فإن كل واحد منهما يتأثر بطبع الآخر. فتتملم المهر من الحصان ، كما يتملم البمير من الجمل . وأثر الصحبة وخواصها أشهر من أن نطيل الحديث فيها .

و بناء على هذه المقدمات ، كان للملوك السالفين رجال مصطفون وجلساء مجر يُون وندماء مختارون .

حَكَمَة : « إِذَا نادَمْتَ اللوكَ فَتَوَخَّ جميلَ الاحترامِ ، وتَوَقَّ سبيلَ

<sup>(</sup>١) كذا في النسخة الأصلية ، ولكن هذا الفصل خلو من أي شيء يتملق بالنرد .

<sup>(</sup>٢) المراجم: في رواية أخرى لهذا البيت :

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمفارض يقتدى

الاقتِحَامِ ، ولا تَبْتَدِي بالمقال ، ولا تَنْبَسِطْ في السُوال ، فمن انبسط في مجالسِ الملوكِ حُطَّ من مَحَلَّه ورُتْبَته واسْتُخِفَّ بحقه وحُرمته . فإذا تكلَّمُوا فأقبِلْ عليهم بوجِيك ، واصْغَ إليهم بسميك ، وَوَكُلْ بشفاهِهم ناظرَك ، واشْغَلْ بخدَمتهم خاطِرَك ، واستَمعْهُ استاعَ مستبشرٍ به مُسْتَطْرِفٍ له (۱) » . [ س ٤٠٦ ]

وينبغى أن يكون النديم حسن الوجه طيب الخلق حتى لايمل الملك رؤيته . مثل : « حُسْنُ اللقاء يَزْ يِدُ في الإِخاء » .

وقد قيل إن النديم هو الشخص الذي يكون لائقا الوزارة ، وينبغي أن يكون عظيام بذب الأخلاق ، متحليا بأنواع العلوم ، له إلمام بمختلف الفنون ، مُطّاها على تاريخ الملوك حافظا للأشعار ، عالما بآداب الملك في وقت الحفل والحرب والأكل والصيد ، حتى يلقن الملك في كل وقت – المُلَح والطرائف ، ويعلمه المراسم والتقاليد . كما ينبغي أن يكون بما امتاز به من كال العقل وغاية الفضل فادرا على ضبط نفسه بين من لا يعرفهم ولا يعرفونه ، وأن يجتهد في معرفة اختلاف أهواء الناس . والوقوف على مدى فهمهم وعلمهم ومقدار كياستهم إنما يتوفر بثاني خصال :

- ١ الرفق والحلم .
- ٢ ــ صيانة الذات ومعرفة النفس.
- ٣ ــ طاعة الملوك في تجرى رضاهم .
- ٤ مراعاة حرمة الصديق بمعرفته جيداً ، وعدم إفشاء سره .
  - ه دقة الشخص في كتمان سره وأسرار الناس.

<sup>(</sup>۱) د نق ، ورقة ۱۳ (<sup>ب</sup>) .

٧ - القدرة على حفظ اللسان، والتحدث بقدر الحاجة.

أن يجعل المرء شعاره الصمت في الحافل.

ولا شك أن كل من يتحلى بهذه الخصال الثمانية ، يصل إلى تحقيق مآربه ، ويظفر بعظائم الأمور .

#### [ بيت عربي في الأصل ]

بِقَدْرِ السَّلَدُّ تُكُنَّسَبُ المَعَالَى وَمَنْ طلبَ النَّلَى سَهِرَ اللَّيَالِي وَمَنْ طلبَ النَّلَ سَهِرَ اللَّيَالِي و بنبنى أن يكون النديم ملما بأنواع العلوم فيتخذ الكتاب أنيسه .

مصراع : « وخير جليس في الزمان كتاب  $^{(1)}$  .

لأن الإنسان يهتدي بالكتب، ويستطيع أن يلتمس فيها اللذة والمتعة .

مثل: « نعم المحدث الدفتر α .

كذلك يجب أن يظفر الإنسان بحظ وافر مما تحويه الكتب من جد وهزل ، فقد قيل :

#### [ بيت فارسي في الأصل ، ترجمته : ]

الهزل طول الوقت يذهب كرامة الناس ،
 والجد المتواصل يزهق أرواحهم .

ومنذ وجدت الدنيا فإن كل ما يصدر عن بنى آدم من كلام ، هزلا كان أم جدا ، لا يخلو من حكمة إذا دقَّقت النظر فيه ، ومتى قرأه الخواص والعوام ،

<sup>(</sup>۱) صدره : « أعز مكان فى الدنى سرج سابح » . والبيت للمتنبى ( الديوان طبع بيروت ص ۱۷ » ) .

فإن نتائج هذه الحيكم ترسخ وتثبت بالتدريج فى أذهانهم وقلوبهم . وقد قيل إن فى جبال الهند ، أدوية تحيى الموتى . وتفسير هذا القول ، أنهم قصدوا بالجبال « العلماء » وبالأدوية « كلامهم » وبالموتى « الجهلاء » الذين يحيون باستماع هذا المكلام ، ويجدون فى العلم حياة أبدية . وقد أوصل بعض العظاء هذه الحكم إلى الأسماع بروايتها على ألسنة الحيوان والبهائم ، ورواها بعضهم عن طريق العاشق والمعشوق ، مثل ليلى والمجنون ، كا رواها أناس آخرون بطريق الأوزان البراقة والأشعار الخلابة .

وقد رتب أمر المُلك الذي عليه مدار العالم ، ويُعد مطاوب الكبار من بني آدم ، في صورة عدة قطع خشية ، ليمرف الخواص الحكة في ترتيبها ، ويصرف العوام يومهم في اللهو بها ، وهي عبارة عن الشطر بج والنرد . وقد وضعوها ليلعب بهما الندماء مع الملوك ، وليعلموهم كيف ينبني أن يقسم الجيش إلى جناح وميمنة وميسرة . وكما يعد الخصم العدة والعتاد في ناحية ، فإن خصمه المقابل له في الناحية الأخرى ، لا يكون غافلا عنه ، ويكون كلاها حازما في الحرب . وقد اخترع حكماء الهند هذا الشطر بج وأهدوه إلى أنو شروان المادل ، فكشف بزرجهر سرة ، وزاد عليه بابا ، ثم أهداه أنو شروان إلى قيصر الروم ، فأعمل حكماء الروم أذهانهم فيه ، وزادوا عليه هم أيضاً بابين . [ س ٢٠٨ ] وغين نبين في الأبواب الأربعة التالية على سبيل الاختصار — طرق اللعب بالشطر بح ، حتى يتسلى به في خلوته ، ملك العالم وسلطان بني آدم غياث الدنيا والدين أبو الفتيج كيخسرو بن قليج ارسلان — خلد الله ملكه .

# الشطرنج الذي وضعه حكماء الهند(١)

أعد حكماء الهند رقعة مربعة من ثمانى خانات طولا وعرضا ، ورسموا عليها أربعة وستين مربعا بالتساوى ، وجعلوا فيها ثمانى قطع ومثلها من البيادق ، وطلوها بلونين من كلا الطرفين ، وأجلسوا الملك والوزير فى القلب ، وأوقفوا فيلين على الميمنة والميسرة ، ووضعوا بجانب الفيلين حصانين من الجانبين ، وجعلوا الرخين فى الزاويتين ، وصفوا أمامهم صفا من العساكر . وعلى هذا النحو يستعد المتنافسان من الجانبين للمباراة .

| 5    | فيس  | <u>ق</u> ر | eçic | जाङ | عين  | မံ့လ | Ġ            |
|------|------|------------|------|-----|------|------|--------------|
| ૡૢઌ  | جيق  | بيدق       | ٠٠.  | بيق | بينق | ૡૣઌ  | <u>డ్డ</u> ు |
|      |      |            |      |     |      |      |              |
|      |      |            |      |     |      |      |              |
|      |      |            |      |     |      |      |              |
|      |      |            |      |     |      |      |              |
| بيدق | بيدق | بيدق       | بعيق | بيق | بيدق | ببيق | بيدق         |
|      |      |            | -    |     | فيل  |      |              |

ملاحظة : عربنا الكلات الفارسية على هذا العو :

شاه : تعريبها : ملك

فرزين : تعريبها : وزير

پیاده : تعریبها : بیدق

<sup>(</sup>۱) ارجع في ذلك إلى كتاب تاريخ الشطرُج ص ٢٢٠ وما بعدما . A History of Chess by (H. J. R. Murray, Oxford, 1913).

وطريقة سير هذه القطع، أن يسير كل رخ في الزوايا في خط مستقيم، وأن يضرب كل ما يستطيع ضربه ، وأن تسير الأفراس عبر مربعين : إما فوق بيدق الرخ ؛ و إما في مكان بيدق الملك والوزير . وعلى هذه الصورة يهجمون ويضربون. وأما الفيلة فتسير في خط منحرف ، فتترك مربعا وتستقر في الثاني ، وتضرب بقدر ما تستطيع ، بينما يسير الوزير في الزوايا ، ويضرب بأنحراف من كل جانب من الجـــوانب الأربعة ، ويتنقل الملك من مربع إلى آخر في أية ناحية يريدها ، ويضرب . ويسير البيدق في خط مستقيم ، ويضرب بأنحراف كالوزير في المربعين الأعليين ، ولا يجوز أن يذهب الملك إلى مربع ، يمكن أن تضربه فيه آلة من هذه الآلات ، لأنه إذا جاء رخ في مقابل الملك ، لزم أن يلمب الملك . وإذا لم يكن الملك مربع في الشطر نج مثلا ، وكانت جميم المربعات التي حوله مستغرقة ، أو إذا خلا مربع وكانت آلة من آلات الخصم تستولى عليه ، فيكون الملك في حكم الميّت ، رغم بقاء جميع آلاته ، إذا لم يستطع اللعب بقطعة أخرى ، ويستطيع الخصم أن يستولى على جميع [ ص ٤٠٩ ] الآلات التي كانت للملك المغلوب. وإذا كان بين الملك والرخ آلة بحيث إذا لعب بها الخصم طلب الملك، فإنه يكون له من العراء الحادث لعبتان. ويحدث كثيراً أن يطلب الخصم الملك بالفرس ، ويكون الفرس في مقابل الرخ أيضاً . فبالضرورة يجب أن يلعب الملك ، فيضرب الرخ ويسمون هذا « بالشاهرخ » وكل قطعة يقصد بها الملك ، إذا كانت في مقابل قطعة أخرى ، وضر بتَ بها فإنها تسقط دون مقابل ، وكل بيدق من بيادق الجانبين يصل بالسير إلى نهاية المربعات التي بها قطع الخصم ، يصير وزيرا .

## الشطرنج الذي وضعه بزرجهر (۱) [۱۱۰۵]

أعد بزرجهر رقعة مستطيلة ، ورسم عليها أربعة وستين مربعا بالنساوى ، طولها ستة عشر مربعا ، وعرضها أربعة مربعات ، وجعل عدد أدوات اللعب ست عشرة أداة أيضاً . ويلاحظ أن لونها وخط سيرها وطريقة اللعب بها ، هى بعينها التي سبق شرحها في الباب الأول ، ولسكن ترتيبها على الجانبين كان بشكل آخر ؛ إذ جعل كل رخ في زاوية ، ووضع الملك والوزير في الوسط ، والفرسين وصفّ البيادق في صفين والفرسين أمام الملك والوزير ، والفيلين أمام الفرسين وصفّ البيادق في صفين أمام الفيلين ، وهي تسير في اللعب والضرب على نفس قاعدة الشطر بج السابقة . وإذا أريد اللعب على هذه الرقعة بالكعبتين ، فإن أول لعبة تكون لمن يحصل على عدد أكبر ، في كون له الحق في أن يضرب أولا ، كا يكون مقيدا بنقش على عدد أكبر ، في كون لله الحق في أن يضرب أولا ، كا يكون مقيدا بنقش الكعبتين . فإذا وصل نقش الكعبتين إلى ستة ، فإنه ينبغي اللعب بالملك . أما إذا وصل إلى خمسة ، فإنه يلعب بالوزير ، وحينا تصل الكعبتان إلى أربع ،

| G.   |      |     | نائ  | بيدق |  |  |  | يدق  | بيق  |     |     | Ċ    |
|------|------|-----|------|------|--|--|--|------|------|-----|-----|------|
| وزير | فزين | فيل | مارق | سدق  |  |  |  | بيزق | ببيق | فيل | فرس | ملاء |
| ملك  | فرس  | فيل | ببذق | سدق  |  |  |  | بدق  | بيق  | فيل | فين | وزير |
| 12.  |      |     | سدق  | بيتى |  |  |  | بيدق | بدق  |     |     | છ.   |

<sup>(</sup>١) ارجع أيضاً إلى كتاب تاريخ الشطرنج ، ص ٣٤٠ .

فإنه ينبغى اللعب بالفيل. وإذا وصلتا إلى ثلاث، فإنه يلعب بالحصان. وإذا بلغ عدد الكعبتين اثنين، فإنه يلعب بالرخ. وأما إذا كان واحدا، فإنه يلعب بالبيادق. وفي حالة ما إذاوصل النقش إلى ستة فلا مناص من اللعب بالملك. فإذا لم يكن له مربع، فإنه لا يكون في حكم الميت، مثله في ذلك مثل الدوشش في لعبة النرد.

وكل أداة لا يكون لها مربع لا تشترك في الامب. وإذا لم تكن أدوات الخصم جميعها في موضع الضرب، فإنه لايتمكن من الفوز بها حتى يظهر النقش، فإذا كان رخ الخصم في مربع، ويستطيع البيدق أخذه، فإن البيدق لايضربه، حتى يظهر نقش الواحد. كما أن كل بيدق يصل في السير إلى المربع السادس عشر يصير وزيرا.

## الشطرنج الذي وضعه حكماء الروم(١)

أعد حكماء الروم رقعة على شكل دوائر وجعلوا فى مركزها حصنا ؟ [س ٤١١] مجيث أنه إذا وانت الفرصة الملك فإنه يستطيع أن يلجأ أثناء سيره إلى هذا الحصن ، حتى يأمن خصمه ، ثم يخرج ليواصل العمل . وقد رسموا حول الحصن

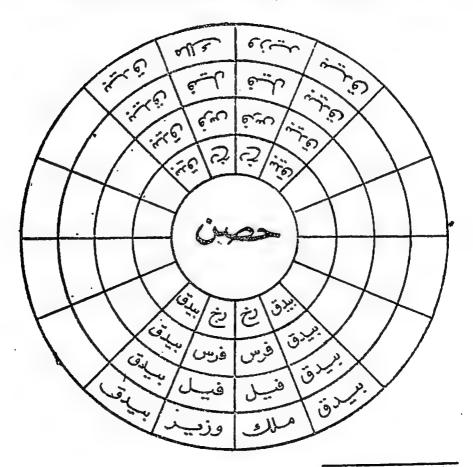

<sup>(</sup>١) ارج ال كناب تاريخ الشطرنج ص ٢٤٧ - ٣٤٣.

أربع دوائر، قسموها إلى ثمانية أقسام، فنتج عن ذلك أربع وستون خانة، ثم رتبوا آلات اللعب على الجانبين، فوضعوا الملك والوزير على الحافة، ووضعوا فيلين أمامهما، كما وضعوا الفرسين أمام الفيلين، وجعلوا الرخين بجوار الحصن أمام الفرسين، ووضعوا البيادق أربعة على المينة وأربعة على [ ص ١٢٠ ] الميسرة على طول الجانبين، وفي هذا الترتيب يبدو القلب والجناح والميمنة والميسرة في صورة أظرف.

وأما طريقة اللعب ، فتسير وفقا لقاعدة الشطرنج القديمة . وكل بيدق من أحد الجانبين ، يصل في السير إلى خانات الخصم ، يصير وزيرا في مقابل خانته . فثلا حينها يصل بيدق الشاه إلى الخانة الأخيرة لملك الخصم ، يصبح وزيرا ، ويكون الجميع على هذا النسق أيضاً . وتقف الفيلة الأربعة متقابلة ، ويضرب الواحد منها الآخر . وحينها يكون الملك في الحصن ، لا يضرب أحددا ولا يطرده أحد .

## الضرب الثانى الذى وضعه الروم

في هذا الباب زاد الروم على الشطر نج القديم ثماني أدوات: أربعة [ س١٠] أسود وأربعة بيادق ، واختار بعضهم الإبل بدلا من الأسود. وقد أعدوا رقعة هي عبارة عن عشرة مربعات في عشرة مربعات ، فتكون جملتها مائة خانة . وفي الزوايا جملوا أربعة حصون ، بالإضافة إلى المربعات المائة . والترتيب في هذا الباب يتبع أيضاً قاعدة الشطر نج القديمة ، وكذلك طريقة السير والضرب هي

| تعن  |                  |              |                  |      |      |                   |       |      |      |      | Zak: |
|------|------------------|--------------|------------------|------|------|-------------------|-------|------|------|------|------|
|      | الد              | તુઃ          | .33              | ئي   | حلك  | rçr               | وتيل  | فيس  | ਹ਼   | lut  |      |
|      | i <del>r</del> g | <u>بي</u> ق. | i <del>.</del> E | بيئق | E    | : <del>}</del> 6: | ፥ኍ፟ዸ፝ | بيدق | بيدق | بيدق |      |
|      |                  |              |                  |      |      |                   |       |      |      |      |      |
|      |                  |              |                  |      |      |                   |       |      |      |      |      |
|      |                  |              |                  |      |      |                   |       |      |      |      |      |
|      |                  |              |                  |      |      |                   |       |      |      |      |      |
|      |                  |              |                  | •    |      |                   |       |      |      |      |      |
|      |                  |              |                  |      |      |                   |       |      |      |      |      |
|      | بيدق             | بيدق         | بيدق             | بيدق | بىيق | بيدق              | بردق  | بيدق | بيدق | ببيق |      |
|      | أسد              | ريخ          | فرس              | فيل  | وزير | ملك               | فيل   | فرس  | رخ   | أسد  |      |
| سحعن |                  |              |                  |      |      |                   |       |      |      |      | pari |

بعينها الطريقة السابقة . ووضعوا الأسود فى زوايا المربع الأصلى . ويلاحظ أن الأسود تسير وتضرب فى الزوايا ، مثل سير الفيلة ، غير أن الفيل يتعدى خانة ويستقر فى الثالث ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الفيلة لاتلتق ، بينها الأسود تتلاقى ويضرب الواحد منها الآخر .

أما الحصون الأر بعة التى فى زوايا المر بع الثانى ، فإن الملك إذا وائته الفرصة ، سار إلى واحد منها ، بحيث لايخشى عليه إذا سار ملك الخصم محاذيا له . وإذا وقعت بجواره أداة من أدوات الخصم ، فإنه لا يستطيع ضربها ، إلا إذا أمن وخرج ؟ لأنه فى حالة استقراره فى إحدى هذه الزوايا ، لا يضرب أحدا ولا يطرده أحد ؟ إذ أن هذه الخانات التى تكون حصونه ، إنما تكون خارجة عن بساط الرقعة .

وفي هذين البابين اللذين وضعهما الروم توجد حكم عديدة . [س ٢١٠] فترتيب بساط الدائرة للمعركة ، يكون أحيانا مفيدا جدا وزاخرا بالحكم ؟ لأنه إذا تأملها شخص يجد القلب والجناح والميمنة والميسرة كلها ظاهرة ومعادمة . والحكمة في هذه الخانات التي هي بمثابة الحصون ، تبيّن أنه لامفر للماوك من الأمكنة الحصينة ، خصوصا في الوقت الذي يكون فيه العدو منتصرا ، لكي يحتموا بها ، ويقيموا فيها ، حتى إذا صارت الأمور على ما يرام ، [س ١٤٤] خرجوا ثانية . وقبل استتباب الأمور لاينبني أن يتحرك الملك بنفسه لأن خرجوا ثانية . وقبل استتباب الأمور لاينبني أن يتحرك الملك بنفسه لأن استقرار الملك في مكانه يثبّت أقدام جيشه في مكانها ، مند قيل :

[ مصراع فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

ليس لالف حامةً قلب صقر واحد .

وعلى هذا ينبغى لملوك العصر أن يحتاطوا ، لأن فى هذا مصلحتهم ومصلحة رعاياهم . فلا شك أن ثبات الملوك إنما هو ثبات للعالم وأهل العالم .

وقد قال الحسكماء السابقون ـ قدس الله أرواحهم ـ : « إن مثل الملوك كثل مركز الدائرة ، ومثل الجيش والرعايا ، كثل محيط هذه الدائرة فإذا استقر الحيط » .

#### \* \* \*

وقد وضع الشطرنج القديم رجل حكيم ، كانوا يسمونه صصبة بن باهر الهندى (۱) وقصته طويلة . والمقصود هنا هو معرفة الشطرنج والحسكة من وضعه ورغم أن فيه فوائد كثيرة ومصالح عديدة ، إلا أن الغرض الأساسي هو بيان أوضاع الحرب ، ولذلك وضعوا البيادق في المقدمة ، لأن الملك بجب أن يكون محبيًا بجيشه ، وأجلسوا الوزير بجانبه نظرا لمكانته ، وجعلوا الفيلين إلى جانبهما ليستظهرا بهما ، ووضعوا الفرسين بجانب الفيلين بدلا من الفرسان ، لكي يكرا ويفرا ويحاربا عوضا عن المبارزين ، وجعلوا الرخين في الطرفين حتى يهيئوا للمبارزين مكانا واسعا يتبح لهم أن يزاولوا عملهم فيسه بسهولة ويسر ، وسمحوا للبيدق أن يتحرك مربعا واحدا ، لأنه لايجدر به أن يقاتل فيبتعد عن الجيش . وكذلك الحال مع الوزير ، فقوته مستمدة من قوة الملك ، والملك يعمل وفقالرأى وزيره ومشورته . وينتقل الفيلان إلى المر بعين في الزوايا لأن بهما يتم الإحكام والتحصين ، فهما يقفان من بعيد ، ومحافظان على سائر العدد والآلات [ ص ١٠٥]

<sup>(</sup>۱) يرد أم هذا الرجل بأشكال مختلفة فى السكتب العربية والفارسية مثل صَصَّة وصِصة وصوصة وصوصة وصوصة وصوصة وصوصة وصوصة وصوصة وصوصة وغير ذلك. أما اسم أبيه فهو فى كل موضع • داهر • ( بالدال المبحلة ) وليس • باهراً • كما ورد فى هذا النص ( ارجع إلى تاريخ الشطرنج ص ٢٦٧ • وللوقوف على حقيقة هذا الرجل ومعرفة أصله انظر نفس المصدر ص ٢٠٧ — ٢١٩ ) .

والحصان يسير فى مر بعين ، لأن الفرسان يجبأن يصلوا إلىأى مكان يستطيعون الوصول إليه . والجُندِيُّ (البيدق) الذى يصير وزيرا ، إنما يصل إلى هذا المنصب ، لأنه حينا تكون له مثل هذه القوة فى الحرب ، وحينا يمتلك هذا التفكير السليم الذى يمكنه من التقدم أمام الجيش ، والمحافظة على نفسه ، وتخطى جميع الصفوف دون أن يهلك - يكون جديرا بالوزارة لامحالة .

و يجب على الشخص الذى يلعب الشطرنج ، أن يجمل نصب عينيه قتل الملك فيجد في كل مرة حتى يلعب أحسن من سابقتها ، وعليه كذلك أن يراقب كل أنواع اللعب ، و ينظر بإممان إلى جميع المر بعات ليتقن إصابة الأهداف .

والشطرنج هو لعبة الحسكاء وأرباب الفهم وذوى الخواطر السريعة ، فينبغى فيها الجهد لكى يتقنها اللاعب ، لأن من يلعب رديئا ليس له عذر قط إلا العجز والإفرار بأنه لعب رديئا وقد رووا أن الخليفة المأمون كان يقول « إذا لعبت النرد وخسرت فإننى أقول: إن الحظلم يكن موانيا. أما إذا لعبت الشطرنج وخسرت فا عساى أن أقول غير أننى عجزت عن أن ألعب حيدا فلعبت رديئاً» .

كذلك يتمثل العقل والرئاسة ، والملك والعظمة ، فيما اختاره خسرو پرويز إد أنه لم يلعب النبرد مطلقا ، وإنماكان يتسلى بلعب الشطرنج . فقالوا له : « لم لاتلمب النبرد؟ ! . . » فأجاب : « لأن الدنياكلما يجب أن تترقب عملا رائعا منى . وحيث أنى أنوى القيام بعمل فريد ، فقا اخترت لعب الشطرنج لأنه يتلاءم مع قوة الخاطر ومظهر الملك » .

وما أجمل ماقاله ابن الرومى<sup>(١)</sup> فى وصف الشطرنج .

<sup>(</sup>١) هو على بن العباس بن جريج ( انظر ترجته في ابن خلكان في حرف العين ) .

#### [أبيات عربية في الأصل]

أرضٌ مُرَبَّعَةٌ حمراء مِن أَدَم مَا بَيْنَ شَخْصَيْنِ مَوْصُوفَيْن بالكَرَمِ تَذَكَّرًا الحَربَ فاحتالا لهَا شَبَهًا مِنْ غيرِ أَنْ يَعْبَثَا فيهَا بسَفْكِ دَم هذَا مُيغِيرُ عَلَى هذا وذاكَ عَلَى هذا مُيغيرُ وعينُ الحربِ لَمْ تَنْمَ فانظر إلى خيل (1) جاشَتْ بها هم مِنْ عَسْكَرَيْنِ بلا طَبْلِ ولا عَلَمَ فانظر إلى خيل (1) جاشَتْ بها هم مِنْ عَسْكَرَيْنِ بلا طَبْلِ ولا عَلَمَ فانظر إلى خيل أنها هم مِنْ عَسْكَرَيْنِ بلا طَبْلِ ولا عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَى اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَى اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنُ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَيْنَ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَاكُونَ عَلَيْنَا عَلَمْ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَى عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَاعِلْ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَاعِلُونَ عَلَيْنَا عَلَيْنَاعِلُونُ عَلَيْنَاعِلُونُ عَلَي

فليبق الله تعالى شمس إقبال السلطان مشرقة ، فهو ملك بنى آدم ، السلطان الأكبر والمعظم ، كيخسرو ابن السلطان قلج ارسلان — خلد الله ملكه — ؛ وليبق ظل دولته دائما ؛ وليحفظ حظه الفتى من نوائب الفلك العتيق ؛ وليجعل عين السوء بعيدة عنه ، حتى يلتمس فى الشطر نج التسلية والنشاط والسرور .

و إنى أوصيه ألا يلعب قط على رهان حتى لايصير اللعب قمارا ، فيستجلب كراهية الشرع، وأن بجتهدفى ألا يضيع الصلاة بسبب الشطرنج ، و إلاطنى [م١٦٥] فساده على منفعته ، وحقت عليه كلة الله : « وَ إِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِيهِما » (٢) .

<sup>(</sup>١) كذا في النبخة الأصلية والوزن سيب.

<sup>(</sup>٢) قرآن كريم ، سوره البقرة ، آية ٢١٦ .

## فصل في الشراب(<sup>4)</sup>

لما التحق الداعى لهذه الدولة محمد بن على بن سليان الراوندى بخدمة سيد العالم وملك بنى آدم ، السلطان القاهر عظيم الدهر غياث الدين – خلدالله ملكه – وحظى بشرف جواره ، واجتهد فى تقبيل سدته الميمونة ، وملازمة ركابه المباركة ، رأى من المصلحة أنه لزام على السلطان – اقتداء بمحاسن أخلاق سلاطين العراق وخراسان ، واقتفاء آثارهم ، ومتابعة لنهج عظاء العالم – أن لا مفر من تدبير دار شرابه بشرط أن تكون متفقة مع الشرع ، فلا يقع خُدام الملك وغلمان دار الشراب تحت طائل العقوبة ، وحتى يبقى عمال الشراب الخلص ، بعيدين عن اللمنة إذ جاء فى الخبر : « لَعَنَ اللهُ فى الخَمْرِ عشرةً : بايعها ومُمْتَرَيّها وعاصِرَها ومُعْتَمِرَها وشارِبها وساقيها وحامِلها والحمولة إليه ، والمدّمِن عليها وآكل ثمنها وهاريها وساقيها وحامِلها والمحمولة إليه ،

ولكى تتحقق المنفعة ، ولا يضيع المقصود من بهجة الحفل ، فإن الحرمة التى تقع أثناء الاجتماع والأنس والنشوة التى تحصل بسبب الإفراط فى شرب الحرمة ترتفع فى شرب المثلث<sup>(٢)</sup> الذى يبدو حلالا ، كما أن نبيذ العسل والتمر والزبيب وغيرها من الأطعمة الحلال مباحة مع أنها تسكر، كذلك

<sup>(\*)</sup> المراجع : الآراء التي ذكرت في هذا الفصل آراه شخصية للمؤلف لايتسع المجال لمناقشتها وقد اعتدد فيها على كتب الفته التي ذكرها في هذا الفصل.

<sup>(</sup>١) حديث رواه النرمذي وابن ماجه عن أنس ( مشكاة المصابح ، كتاب البيوع ) .

<sup>(</sup> المنزجم ) : هناك رواية أخرى لهذا الحديث وردث في كتاب الجامع الصغير السيوطي ج ٢ ص ١٢٣ .

<sup>(</sup>٢) المقصود بالمثلث العصير الذي يطبخ حتى يذهب أقل من ثلثيه .

يوجد في مازندران خبز يسكر ، و بذور البنج وغيره من الأدوية مسكرة أيضاً .

وقد ذكرت منافع الشراب ومضاره في كتاب «ذخيره خوارزمشاهي» (١) وكتب الطب الأخرى . و إذا تفحصها شخص بعين البصيرة بقطع [ س ١١٤ ] النظر عن التحريم ومخافة العقوبة إن آجلا أو عاجلا ، فإنه يتجنب على الفور الإفراط في شرب الخر ، مدفوعا في ذلك بما يتولد عنها من مضار . وليست هناك مضرة قط من شرب القليل المباح ، بل قد تتحقق به المنافع . وقد قال « أبو الحسن الكرخي » (٢) و « الحسن بن زياد » (٣) رضى الله عنهما إنه قد ثبتت لدى الإمام الأعظم أبي حنيفة الكوفي – أخبار صحاح وروايات سليمة ، في تحليل شيء من الخر ، وردت عن كبار الصحابة مثل عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسمود وعلى بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعطاء (١) و إبراهيم (٥) وعلقمة .

فكل من يفتى بخلاف ذلك يصبح كافرا، ولا يسى، الظن بالصحابة والتابعين إلا كل مارق: « فإنَّ مُحَرَّمَ ما أُحِلَّ كَمُحَلِّلِ ما حُرَّمَ » .

<sup>(</sup>١) الوقوف على ملومات عن هذا الكتاب ادجع إلى فهرست النسج الفارسية المحاوظة بالمنعف البربطاني ، وضم ربو ص ٢٦٦ — ٢٧٤ .

 <sup>(</sup>٣) هو أبو الحسن عبيدالة بن الحسن السكرخي النقيه العراقي ممن يشار إليه ، ويؤخذ عنه ...
 وكان أوحد عصره غير مدافع ولا منازع ، مولده سنة ٢٦٠ وتونى في شعبان منة ٣٤٠
 ( أظر كتاب الفهرست لابن النديم ، ص ٢٠٨ ) وهو مؤلف كناب المختصر في النقة .

 <sup>(</sup>٣) هو الحين بن زياد الثؤلؤى ويكنى أبا على من أصحاب أبى حنيفة وممن أخذ عنه
 وسمح منه ، وكان فاضلا عالما بمذاهب أبى حنيفة فى الرأى ... توفى سنة ٢٠٤ وله كثير من
 الكتب فى الفقه (كتاب الفهرست ص ٢٠٤) .

<sup>(</sup>٤) هو أبو محمد عطاء بن أبى رباح من أجلاء الفقهاء وتابعي مكذ . ( انظر ترجته في ابن خلسكان في حرف الدين ) .

<sup>(</sup>٥) هو إبرهيم بن يزيد النخس التابس ( تنس المصدر ، حرف الألف ) -

قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه المصحابة : « شَهِدْتُ تَحْرِيمَ النَّمْ وَ مَهِدْتُ بَعْرِيمَ النَّهُ عنه المصحابة على المَعْرِيمَ بَعْدِ المَعْطْرِ من صاحب الشَّرْعِ يكونُ وفيه إجماعُ الصحابة قولاً وفعلاً » وقد عطش رسول الله صلوات الرحمن عليه — في حجة الوداع ، فأحضروا له نبيذ تمر فلما شمّه [س١١٨] وجده حريفا ، فطلب ماء وأضافه إليه ثم شربه . فسأله أحد الحاضرين : « يا رسول الله هل هذا حرام أولا ؟ » فقال الرسول : « لا » . وقد ورد هذا الحديث في جميع كتب أصحاب أبي حنيفة مثل شرح الجامع الكبير ، والجامع الصغير ، وشرح الطحاوى ، ومختصر النكرخي والمسعودى ، وشروح القدورى ، وموجز الفرغاني وغيرها . وقد نقلت هذه المسائل والأخبار عن هذه المكتب المذكورة .

قال . « والعصير إذا طبخ حتى يذهب أقل من ثلثيه يحل ؟ لأن عمر رضى الله عنه لما رأى المثلث قال : « ذهب شيطانه وَر يحُ جُنونه وَ بَقِيَ حلاله » (٢) ولما لم يكن يعد خراً فلا يجب تحريمه أو الحدُّ عليه . ونبيذ النمر والزبيب إذا طبخ قليلا يصير حلالا ، حتى ولو تخمر وصار كثيفاً إذا لم ينووا شربه من أجل السكر .

سئل عبدالله بن عباس — رضى الله عنه — عن نقيع التمر والزيب الطبوخ ونبيذ العسل والحنطة والشمير فقال: « اشْرَبِ الْوَ احِدَ وَالاثنَيْنِ والثلاثَ فإذا خِفْتَ السُّكُرُ فَدَعْ ، لأنه ليسَ بَخَرْرٍ فلا يَحِرْمُ شُرْبُهُ » والأصل في جميع

<sup>(</sup>۱) كنر العال ، ج ٣ س ١١٣ .

<sup>(</sup>٢) [ المراجع : سبق التعليق على هذه الأسماء فى هوامش صفحتى ٢٣ ، ٢٤ من هذا السكتاب ، فارجع إليها . ]

<sup>(</sup>٣) كنز العال ، ج ٣ س ١٠٩ ( باب الأنبذة ) .

الأشر بة أنها حلال ومباحة مالم يرد نص بتحر يمها . يحكى أن أعرابيا شرب نبيذا من إبريق عمر فسكر ، فحدَّه عمر رضى الله عنه فقال له الأعرابي : « لقد شربتُ من إبريقك . . ! » فأجاب أمير المؤمنين : « إننى أقمتُ عليك الحدَّ شربتُ من إبريقك . . ! » فأجاب أمير المؤمنين : « إننى أقمتُ عليك الحدَّ السكرك لا لنشر بك » . وعن عمر رضى الله عنه أنه قال : « إنا فأكل لحمَ الخبرُ ور ونشرَبُ عليه النبيذ ليقطّعه في بُطُوننا » (1) وعن على بن أبي طالب رضى الله عنه أنه قال : « إنّى كنتُ بيتُ كُمْ عن الأوْعِية فاشر بُوا بما بداً لكمْ وإيا كم وكُلَّ [ ص ١١٩ ] مَسْكِر » . وعنه رضى الله عنه : « إن القوم ليجلسُونَ على الشّراب وهو كَنْمُ حلال ، وعنه الله عنه منه عليه منه الله عنه منه بكر نبيذ الخو ابن عمل أبي حنيفة أنه إذا وضع سمك مملح في الخمر كيشر بُون نبيذ الخو ابي » . وعند أبي حنيفة أنه إذا وضع سمك مملح في الخمر لكى يصبح جوارشا فإنه يكون حلالا ، وجواز أكله مجمع عليه ، ولم يشذ على ذلك أحد . ومذهب سفيان (1) متفق مع أبي حنيفة في هذه المسائل .

« وعند أبى حَنِيفَةَ لا بجوزُ شربُ المُنَصَّفَ لأنَّ أميرَ المؤمنينَ عُمَّر كان يَكْتُبُ إلى أُمَرَاء الأَجْنادِ أن اؤمروا الناسَ حَقَّ يَطْبخُوا العصيرَ كَى يذهب تُلْنَاه ، ويبقى ثُلْثُه فإذا لم يَذْهَبْ ثُلْنَاهُ لا يَحِلُ و يجوزُ بَيْعُهُ ولَا يُحَدُّ شارِبُه » (٥)

<sup>(</sup>١) كنز العمال ، ج ٣ س ١٠٩ ( باب الأنبذة ) .

<sup>(</sup>۲) هو أبو عمرو عامر بن شرحبيل الشعبي السكوق التابعي ( انظر ترجته في ابن خلكان ، حرف الدين ) .

<sup>(</sup>٣) اله قصد عبد الله بن عباس .

<sup>(؛ }</sup> أى سفيان النورى ( ا نظر ابن خلسكان ، حرف السين ) .

<sup>(</sup>ه) المترجم : هذا المن ورد بالعربية في الأصل وكذلك جميع العبارات التي ضبطناها بالشكل في هذا الفصل .

وفى مذهب أبى يوسف ومحمد (١) أنه مادام لا يجوز شر به فإنه لا يجوز بيعه . قال : وخَلِيطُ التَّمْرِ والزَّبِيبِ والشَّعيرِ إذا ذهبَ ثُلُقاه و بقى ثُلُثُه ، حَلَّ كَحالِ الانفرادِ فى المُثَلَّثِ القوله تعالى « وَمِنْ ثَمَراتِ النَّخيلِ والأعنابِ [س٢٠٠] تَتَّخِذُون منهُ سَكَرًا ورزْقًا حسنًا (٢) » .

وقال محمد بن الحسن: « إنى لا أحلّه ولا أحرمه » وجاء فى مختصر الفرغانى قوله: « كُلُّ مُسْكِر حَرَامٌ (٢) المُرَادُ ما يَحْدُثُ عَنْهُ السَّكُرُ ، كَالْهُ وْلِم مَا يَحْدُثُ اللَّهُ مَنْ لا يُستميّ مُسْكِرًا، و إن كان مَا يُحْدُثُ من كثيره ، كا لا يُقالُ لِلطَّمامِ مُشْبِعٌ و إن كان يَحْدُثُ الشّبُعُ مِنْ يَحْدُثُ من كثيره ، كا لا يُقالُ لِلطَّمامِ مُشْبِعٌ و إن كان يَحْدُثُ الشّبُعُ مِنْ كثيره . هذا إذا شَرِبَ ليقوى على الطاعةِ أو ليسْتَمريَّ الطَّعام . أماً إذا قصد به السُّكُر والتلهي ، فإنه لا يَحِلُّ بالإجماع لأنَّ اللهو والطرب حرامٌ وكذا ما يُتَوسَّل به إليه » . وقال القاضى أبو يوسف : « المُسْكِرُ عندنا القَدَّ الأخيرُ » . روى ذلك عن عباس وعطاء و إبراهيم رضى الله عنهم .

وعن عَلْقَمة قال : سألتُ ابَنَ مسهودٍ عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كُلُّ مُسْكر حرامٌ » فقال : « هى الشَّرْ بَهُ الأخيرةُ » . وفى تأويل هذا قال أبو يوسف أيضا «إذا طلبَ السُّكْرَ مَن الشَّر أبِوجَلَسَ لذلك فالكُلُّ حرامٌ ، لأنه قَصَدَ بالشَّرْب مَعْصِيةً » .

والمثلث لا يدخل تحت نصوص التحريم فهو مباح وحلال . [ ص ٤٦١ ] ونقيع التمر والزبيب إذا غلوه قايلا ، وأضافوا إليه بعض التفاح أو السفرجل أو أوراق الورد ، لا ينطبق عليه اسم الخمر ، و يكون شرابا طيب الرائحة مستساغا

<sup>(</sup>١) أى محد بن الحن الثيباني .

<sup>(</sup>٢) قرآن ، سورة النعل ، آية ٦٩ .

<sup>(</sup>٣) حديث ( أتظر البغارى ، طبع ليدن ، ج ؛ ص ٢٩ ).

<sup>(</sup> المترجم ) : انظر أيضًا السيوطي : الجلمع الصنير ، ج ٢ س ٩٤ .

مناقصة عن أعظم الوزراء على الإطلاق، الباقى من كبار أهل المراق، رئيس هذا قصة عن أعظم الوزراء على الإطلاق، الباقى من كبار أهل المراق، رئيس سادات العالم وأفضاهم، وحيد عصره ومحط قضاء حاجات الخلائق، الدعامة التي يستظهر بها أصحاب أبي حنيفة، ويتطلعون دائما إلى تقلده الوزارة في عهد سلطان الزمان، وهوالشاب صاحب الصورة الحسنة والسيرة العطرة المطلع على مختلف العلوم، الخبير بأنواع الفنون، الوزير ابن الوزير، الصاحب الصدر الكبير، المالم العادل النحرير، شهاب الدين تقة الإسلام والمسلمين، ملك الأمراء والكبراء، ذو المناقب والماكثر، ابن الصاحب العادل شهاب الدين محمود، ابن ثقة الدين عبد المزيز \_ أعز الله أنصاره وضاعف اقتداره \_ فقد حاز قصب السبق، وزاد في فضله على سائر الناس، وكان عالما متدينا فريد دهره.

وهذه القصة تدل على ما كان يتصف به هذا الوزير من تدين وتعصب وحية وهى : أنه فى أيام دولة طغرل عند ما كان يتولى الكتابة والوزارة ، كان غلاة الرافضة عليهم اللعنة ـ مثل خواجه عزيز وزملائه وأعوانه وأصدقائه ، يقصرون القضاء فى إصفهان على الأشاعرة ، ويظهرون للسطان أن فى هذا صلاحا للملكة ، فجعلوا أمر الرياسة والخطابة والقضاء فى يد الخجنديين (١) . فلما وصل الأمر إلى الوزير المذكور ليمهره بطغرائه ، نقض ذلك القرار وقال : « إن المملك الذى يتحكم فيه الدين ، لا ينبغى له سلطان ، وإذا لم تكن إصفهان تابعة للسلطان ، فالأفضل ألا يكون مسلما ؛ لأن فقد ان الحية ليس من الإسلام فى شىء ، وإن الشيء الذى حصل عليه أجداد السلطان وأسلافه بحد السيف من الأشاعرة ، لن أتركه يوضع مجانا فى أيديهم » وفى الحقيقة لم يكن هناك شخص غير هذا لن أتركه يوضع مجانا فى أيديهم » وفى الحقيقة لم يكن هناك شخص غير هذا

<sup>(</sup>١) للوقوف على أحوال هذه الأسرة ارجع إلى كتاب اباب الألباب لموقى ، ج ١ ، س ٢٥٤ — ٣٥٦ .

الوزير يجرؤ على التصريح بمثل هذا القول، ولهذا فإنه قضى على الأشاعرة والروافض في مهانة وذلة وغلبهم على أمرهم.

وعلى أثر حادثة مقتل السلطان ، زهد هذا الوزير الذى كان وحيد عصره فى الوزارة واعتزل منصبه ، فاسستراح بذلك من العمل مع [س ٢٢٤] المراقيين ، وتخلص من متاعبهم وشرهم وظلمهم .

ولكن سرعان ما سببت حالته النفسية ضعف جسمه ، فلم يكن الأطباء المعالجين كلة إلا قولم : « إن شرب الخر يقطع دابر هذا المرض ، و يخاصك منه » ولكن نظرا لما كان يتصف به من فضل وتقوى ، كان يأبى تناول الشراب ، ولا يقدم عليه ، ولا يفكر في تجرعه ، فكف الأطباء عن وصف علاج آخر ، وأصروا على أنه ليس هناك علاج آخر غير هذا فلا مفر من شر به ، لأن هذا المرض لا يداوى إلا بالشرب . وأخيرا قال : « إذا كان لشراب المثلث خاصية الدواء فإنى أشر به ، و إلا فلا » . فقال الأطباء : « إنه أحسن وأفضل » فأمر بأن يحضرو ا مائة من من عصير العنب ، و يضيفوا إليها مائتي من من الماء ، ويغاوا هذا المخاوط حتى يتبخر ثلثاه ، ففعلوا وقد استغرق نضج هذا الشراب عدة أيام ثم صار شرابا طيب الرائحة نافعا منعشا . وبالرغم من هذا فقد توقف عن شر به ، و استدعى فقهاء للدينة ليجيز و ا تحليل تناوله .

فأحلَّ الجيم ذلك ، وشنى ذلك الوزير العظيم من مرضه فى مدة قليلة بعد أن كان قد يئس من الحياة. و ابتهاجا بشفائه أوقف الأوقاف على الأعمال الخيرية وسجل العقود بذلك .

وكذلك تأكدت أنا مؤلف هذا الكتاب من تحليل الشراب، لأن الرسول صلوات الرحمان عليه قال : « إنَّ الله َ تعالَى لَمْ يَجْمَلُ فيها حَرَّمَ شفاء »

وقرأت فى الآثار أن: « لا راحةً في مَعْصِيةِ الخالقِ ». وفى الشراب منافع كثيرة ، ومصالح عديدة . وقد ألفو اكتاب الشراب ، وقسمو ، خسين بابا فى منافع الا راب ومضاره . و إن كلام الخالق لناطق بمنافعه إذ يقول : « ومَنَافِعُ للناسِ (١) » .

وكان ماوك العصر والوزراء العظام ، يشتغلون بالشراب في مجالس الأنس والحفلات والولائم . فكانوا مع تحققهم من آية التحريم يرتكبون إنما كبيرا يخسرون به أرواحهم وما ملكت أيديهم : « خَسِرَ الدُّنْيَا والآخرة (٢٠) » .

ولو تم الأنس بطريقة لاتستوجب العةو بة لـكان ذلك أولى ، ولو شر بو ا ذلك الشراب الحلال لـكان أفضل .

وإذا كان شرب الجر مخالفا للشريمة ، ووردت أخبار [س٢٢٣] وآثار كثيرة في توقيع العقوبة على شار بيها ، فقد كانت حلالا في الأم السابقة ، إذ لم يكن شخص يتجنب شربها في تلك الأزمان ، وكان ملوك العجم يجعلونها زينة محافلهم وعنوان عظمتهم .

و يروى أن الملك « كيقباد (٢) » أقام حفلا كبير ا دعا إليه عظاء الدولة ، ثم جاء « لقلق » وقد طوق ثعبان رقبته بشدة ، وحط أمام عرش الملك فى صورة مظلوم يطلب الإنصاف والغوث ، ويشكو الثعبان بلسان الطيور . فقال أحد الحجاب : « إن هذا الطائر الأخرس قد أصابه ظلم على يد هذا الحيوان المفترس ، فجاء يستغيث بالملك . ولا يمكن أن يتأكد من مناصرتنا له ، ويكون آمنا إلا إذا خلصناه » . وكان كيقباد يجيد الرمى فقال : « سألصق بسهمى رأس الثعبان

<sup>(</sup>١) قرآن كرم ، سورة البقرة آية ٢١٦ .

<sup>(</sup>٢) قرآن كرم ، سورة الحج آية ١١ .

<sup>(</sup>٣) يقال إن المصنف قد أخذ هذه العكاية من كتاب الدراب الآنف الذكر .

بالأرض ، فيحلق الطائر في الفضاء ، ويعانى الثعبان الألم والهلاك . فقالوا: 

« إن رأيكم السامى لهو الأرجح » . فنفذ الملك رأيه ونجا الطائر وطار وتوارى عن الأنظار . و بعد مدة نزل الطائر في نفس الموضع مستبشرا مرحا ، وكان في منقاره خمس حبات من العنب فوضعها على الأرض في خضوع ثم غاب عن الأنظار ، فقال الملك : « إنه جاء به له الحبات كرد للجميل الذي صنعناه معه ، فأحضروها لنرى ما هي . . . ؟ ! » فلما نقلوها إلى جوار العرش ، قال الملك : « ماذا عساها أن تكون . . . ؟ ! » قالوا : « إن هذه من نو ادر الدهر وغرائب العصر ، فلم تر أعيننا مثل هذا الشيء ، و لم تسمع آذاننا بمثل هذه الحادثة » . فأحضروا طوائف مختلفة من الناس من العلماء والحكماء و الأطباء والدهاقين والرهبان والفلاسفة والعطارين والبقالين والزراع ، ثم جاءوا بهم إلى الملك فكان كل واحد يقول كلاما و ينظم قولا .

وأخيراً اتفقوا على أن هذه الحبات مهما يكن نوعها فلن تستبين [ س ٢٤٤ ] بهذه الصورة ، وينبغى دفنها فى الأرض ليرى ما ينبت منها . فبحثوا عن مكان حصين على شاطىء نهر ، وزرعوا الحبات على حافة مزرعة ، وبالغوا فى العناية بها حتى ظهر نبت من كل منها بعد مدة ، كان يفوق فى خضرته ما لأجنحة الطاروس من شهرة . ووصل الخبر إلى كيقباد ، فتجشم المشقات ورآها ، ووصى عزيد العناية بها حتى تشر عنبا وتظهر خاصيتها . ثم قالوا : إن هذا النبات ناضر الخضرة وقدقارب النضج ، فينبغى أن نكثر من زراء ته ليصير زينة الحدائق وحلية الرياض . فلما كثر لم يستطيعوا أكله ، لأنهم لم يقفوا على منافعه ومضاره . فقال الملك : « من المكن أن تكون منفعته فى الشراب » فلما عصروه ووضعوه فى الدنان تخمر ، فتعجب الفلاسغة من ذلك ، واتفقوا على أنه ينبغى أن يحضروا فى الدنان تخمر ، فتعجب الفلاسغة من ذلك ، واتفقوا على أنه ينبغى أن يحضروا على أنه ينبغى أن يحضروا عمادة عن أهدرت دماؤهم ، حتى تجري عليهم التجربة ؛ فأحضروا ثلاثة أشخاص

مختلنى المزاج، فتجرع كل واحد منهم جرعة بإكراه عظيم وخوف شديد. وفي الجرعة الثانية تجرأوا، وفي المرة الثالثة صاحوا ليحضروا لهم الجرعة الرابعة. فلما وصلت الحال إلى المرة الخامسة اعترتهم نشوة وشرعوا في الرقص، وزال عنهم الحياء والخجل، ولم يروا شخصا أعلى منهم، ولما بلغواغاية السكر تطاولت ألسنتهم بسب كيقباد. وفي اليوم التالى لم يستطيعوا أن يصبروا عن الشراب ولكن العظاء لم يجرؤوا على تجربة هذا الشراب، وقالوا لانضمن سلامتهم مالم تمر عليهم أربعة فصول ؛ إذ من الجائز أن بنقلب هذا السرور غما فيجلب لهم الموت والهلاك.

وخلال هذه الفصول الأربعة استمروا يقدمون هذا الشراب لعدة أشخاص منهم حتى تتضح فوائده ، فزادوا جميعاً نشوة ونشاطا ، وبهذا عرفوا فائدة هذا الشراب ، وجعلوه بعد ذلك زينة لمجالسهم ، ووسيلة لجمع الأحباب . وبالتجربة استخرجوا منه أنواعا حلوة وحامضة ، وبواسطة وضعه على النار ، حصاوا على مشروب حلولذيذ ، كما صنعوا منه أنواعا من الحلوى والأدوية .

ومن الخل الحامض أنتجوا أصنافا من المربى، تهادوا بها فى شتى المناسبات، وصار الواحد ينافس الآخر فى الحصول عليها.

ونظموا الأشعار الرائعة باللغتين العربية والفارسية فى وصف الخمر، [س ٢٥٠] وصار الخل لكثرة منافعه مطلوبا ومرغوبا بالرغم من حموضته .

فن الأشمار الرائمة أنشدوا هذه الرباعية الجيلة :

[رباعية فارسية فى الأصل ، ترجمتها : ] ــ ناولنى شراباً كشراب الجنات ، واعطنى بنت الكرم فإننى رجل أعزب .

نهی فتاه طروب تنمایل ،

وهي غانية ذات رجنتين حمراوين ... !!

وهكذا لم يدعوا شيئًا فى الشراب إلا وصفوه ، حتى أنهم قالوا أشعارا بالعربية والفارسية فى وصف أوانيه :

### [ بيتان عربيان في الأصل<sup>(١)</sup> ]

رَقَّ الزُّجَاجُ ورَقَّتِ الخَمْرُ فَنَشَابَهَا فَنَشَاكُلَ الأَمْرُ فَنَشَابَهَا فَنَشَاكُلَ الأَمْرُ فَلَمُ فَاللَّمْ فَكُمْرُ ولا خَمْرُ ولا خَمْرُ

[ بيتان فارسيان في الأصل ، ترجمتهما : ]

إننى أنهض للشراب ولا أطبع أمرك مطلقا ،
 وأشرب الخر لادةم عن نفسى الهموم .

وحینها أری القدح یضع شفته علی شفتك ،
 فإنی بسبب الغیرة لا أهدأ حتی أشرب دم القدح ... !!

[ رباعية فارسية في الأصل (٢) ، ترجمتها : ]

إن قارورة من الخر المعتقة لأفضل من مملك نضير،
 فالأولى أن تبتعد عن كل ما ليس خمرا.

فدن الحمر أفضل مائة مرة من ملك أفريدون ،
 وغطاء إبريق الحمر أفضل من تاج كيخسرو<sup>(٢)</sup> .

وغرض الحكاء من الشراب هو نشوة الروح ومنفعة الجسم [ س ٢٦٤ ] وحفظ الصحة . وللجسم ثلاث قوى :

<sup>(</sup>١) الصاحب اسماعيل بن عباد ( الظر ترجته ف د ابن خلكان ، حرف الألف ) .

<sup>(</sup>٢) تنسب هذه الرباعية إلى العكم عمر الحيام وتوجد في يحوعة رباعياته،طبع عباى ٥٨ .

<sup>(</sup>٣) جاء في حاشية الكناب أن عبد الرزّاق يتول : إن المؤلف قد أخطأ في إبراد هذا البيت خطأ فاحشا في حق الملك الذي ألف الكتاب باسمه لأنه جدل تاجه أقل من سدادة إبريق الحمر،

الثانية: القوة النفسانية التي يسمونها القوة الناطقة (١) ووظيفتها طلب الحكة والعلم وتحرى الصواب، ومنع الإنسان من ارتكاب الأفعال القبيحة. وهذه القوة خاصة بالإنسان وموطنها الرأس، وهي أشرف القوى، على عكس القوة الشهوانية فهي أخسها وأحطها. وكل قوة تعمل عملا مخالفا للأخرى. وكل من يريد أن يمنع واحدة منها من العمل، يستطيع أن يفعل ذلك بالقوة والقهر فيتجنب العاقل السوء ويتشبث بالصواب الذي يدعو إليه العقل، ويكون ذلك بقهر القوة الشهوانية، وإبرام الأعمال الصائبة، والخوف من الآخرة؛ ولهذا السبب يستولى عليه تعب شديد، ولذلك بحث الحكاء عن شيء يرفه عنه، ويخلصه من هذا التعب. فلم يتوفر هذا الشيء في أي طعام أو شراب إلا في خر العنب، التي تكسر من حدة هذه القوى، وتوجهها وجهة صائبة، لأن نظام خر العنب، التي تكسر من حدة هذه القوى، وتوجهها وجهة السايمة. وأما إذا العالم وقوام بني آدم، إنما يتأتي حينا تتخذ كل قوة الوجهة السايمة. وأما إذا ونسل بني آدم يتلاشي.

وينبغى أن يشرب الإنسان الخر بمقدار بحيث تتمكن القوة الهاضمة من هضمه بأى وجه، وبحيث يفيد فى التغذية. يقول روفس الطبيب: «إن الخر[س ٤٢٧] تزيد الحرارة الغريزية ، وتهضم الطمام جيداً ، وتنظم الأخلاط المضطربة ، وتنقى الدم ، وتنضر وجه الإنسان ، وتسمن الناقهين ، وتنشط الصفراء المختلطة

<sup>(</sup>۱) جاء ف كتاب • ذخيره خوارزمناهى ، الذى نقل عنه ألمؤلف هذه العارة ماترجته : • ويطلقون على الثانية القوة الحيوانية ووظيفتها المنز وألجاه والرئاسة والظفر والغلبة والانتقام وموطنها الفلب . والثالثة القوة الإنسانية ويسمونها القوة الناطقة .

بالدم فتفرز مع البول ، وتطرد البلاغم السائلة والمتجمدة ، وتقوى روح الإنسان ، وتحيل الدم فى الجسم لحمًا ، وتحفظ الجسم سليما ، وتنظف العروق من الأخلاط ، وتزيل الشهوة الكلبية ، وتسلك القولون ، وتوصل الفذاء سريماً إلى الأطراف » . ويتمول جالينوس : « إنها تـكسر ريح المعدة ، وتوسع المروق ، وتوزع الغذاء إلى الجسم كله ، وتزيل السُدَّة وكل ما يموق الأمعاء ، وتلطف الأبخرة الغليظة ، وتخرجها مع العرق ، وتطيب النوم » . ويقول بقراط : « الشراب لايدع خايطا فاسدا في الجسم حتى يفتح له الطريق ويطرده ، وهو يبهج النفس ، وينمش الروح ويقوى القلب. ولكنه في النهاية يجلب الأمراض والجي » . ويقول ديسقوريدس : « يضاف إلى هذه المنافع جميعها أن الشراب يفيد شارب السم ، كما أن الشراب القوى يفيد لديغ العقرب ». و يصفه الأطباء للمصابين بالماليخوليا والإغماء » . و يقول اسقابياذس كبير الأطباء : « ينتج عن الشراب الردىء والإفراط فيه – الوسواس والأفكار السيئة والجنون والتبلد والرأى الخطأ والنسيان ونقصان العقل وظلام العين وتلف الحواس واضطراب النوم ، والتيقظ بلا سبب وتشتت الفكر . وهذه الأمراض جميمها موطنها الرأس . كذلك ينتج عن الإفراط في الشراب أمراض الجسد مثل السكتة والخناق والرعدة والنقرس والفالج وآلام الصدر وإفساد المزاج وضعف الكبد والاستسقاء والصداع وألم الأسنان والأورام والحي والموت المفاجيء .

وعلى هذا يحسن أن يتجنب العاقل جميع هذه المضار بصرف النظر عن عقاب الآخرة ، فيشرب قليلا من المثلث الحلال ، وذلك بأن يخلط [ س ٢٨ ؛ ] عصير العنب بالماء و يغليه حتى يبقى ثلثه فقط ، ثم يضعه فى قربة حتى يتخسر ، ويشرب منه بقدر ، بشرط أن يحترز من السكر فيجنى بذلك جميع المنافع و يأمن عقاب الآخرة ، وتتوفر له بهجة الحفل وألفة الأصدقاء واجتماع الندماء .

و إذا أرادوا صنع شراب الزبيب ، كان عليهم أن يختاروا الزبيب النظيف ، ثم ينسلوه و يضعوه فىقربة مخلوطا بماء دافىء ، ويدعكوه و يعصروه ، ثم يناوه فيصير بإضافة تفاحتين أو ثلاثا أو بإضافة السفرجل — شرابا قويا حاد المزاج ، كا يكون حلالا عظيم النفع مغذيا .

وشراب التمر يكون حاراً ولطيفا، وهو يرقق الطبع و يعد له و يطرد فضلات المعدة، و يقوى الصدر، كما أنه يغذى الجسم و يسمنه، و يفيد الأمعاء الغليظة. وكذلك المشرو بات الأخرى من حنطة وشعير وعسل وسكر وغيرها فإنها كالأغذية تحدث النفع والضرر حسب الأمزجة.

أدعو الله أن يهيي أسباب المتعة والسرور لسيد العالم ، سلطان بنى آدم ، ملك العرب والعجم ، السلطان القاهر ، في مجالسه ومحافله ، وأن يجمل المنافع من نصيب ذاته المباركة العالية .

## فصل فى السباق والرماية

ليه السلطان صاحب الرأى الأعلى القاهر ، عظيم الدهم ، غياث الدنيا والدين ، أبو الفتح كيخسرو بن قلج ارسلان — خلد الله رايات دولته — أن الإنسان خلق من أجل العبادة كا قال الله تعالى : « وما خَلَقْتُ الحِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ » (1) . ولما كان الإنسان مخلوقا للعبادة ، فإنه لا يجوز له أن يلعب أو يلهو، وذلك عملا بقوله عليه السلام : « خبر» « ما أنا من دَدُولا الدَّدُ [س ٢٩٤] منى » (7) . وكذلك يحكى أن صِبْيَة ذهبوا ذات مرة إلى منزل يحيى بن زكر يا عليهما السلام ، وكان لا يزال في الثالثة من عمره حتى يخرج ليلعب معهم فقال لهم : « ما خُلِقْنَا للعب » . فدحه الله وأتنى عليه وقال : « وآتينا أه الحُكم صَبيًا » (٣) .

وعلى هذا لا يجوز الناس أن يلهوا إلا بالشىء الذى فيه المصلحة ، مثل الرماية وسباق الخيل ، فهما حلال لأنهما من وسائل غزو الكفار والجهاد ، فأحلهما الرسول صلى الله عليه وسلم وقال : « إن الله ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة : صانعه يحتسب فى صنعته الخير ، والرامى به . والمدّ به اركبوا ، ولأن ترموا أحب إلى من أن تركبوا . كل ما يلهو به الرجل باطل إلا رميه بقوسه ، أو تأديبه فرسه أو ملاعبته أهله ، فإنه من الحق . ومن علم الرمى ثم تركه فهى نعمة كفرها» (أ) .

<sup>(</sup>١) قرآن كريم ، سورة الذاريات آية ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر الحان العرب تحت كلة • ددا • .

<sup>(</sup>المرجم): أنظر أيضاً الجامع الصنير السيوملي ، ج ٢ ص ١٢٣ .

<sup>(</sup>٣) قرآن كرم ، سورة مرم آية ١٣ .

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي عن عقبة بن عامر (كثر العال ، ج ٢ ص ٢٦٨ ) .

<sup>(</sup> المرجم ) : ذكر السيوطى رواية أخرى لهذا الحديث في موضين من كتابه الجامع الصغير (ج ا من ٣٩ ، ج ٢ ص ٢٦٨ ) .

و يجب على الشخص إذا تعلم الرمى أو ركوب الخيل، أن ينوى أنه يتعلم ذلك ليحارب الكفار وأعداء الله عز وجل، فإنه ينال ثواب هذه النية.

و يجوز شرعا وضع رهان على الرمى بالسهام أو سباق الخيل ، كا أن يخرج الواحد عشرة سهام ليرميها أو يعين حصانا و يقول : « أنت خصمى ، إذا أصبت الهدف بهذه السهام العشرة، فهذا المالك ، و إذا أصبته فهولى ، فكل من [س٠٣٠] يوفى الشرط يكون المال ماله ، و إذا أصاب الاثنان الهدف أو أخطآه معا يكون المال ملكا لله . و يجب أن يبين عدد السهام والمسافة بين الشخص والهدف حتى تصح المباراة .

وأما إذا قال شخص لآخر: إذا أصبت الهدف فسوف أعطيك قدرا من الدنانير، وإذا أصبته أنا فسوف آخذ منك هذا القدر من الدنانير، ، عُدَّ ذلك منيسرًا وكان محرما، إلا إذا كان بينهما محال، يقول إذا أصاب فلان الهدف فلا ندفع له شيئاً ، وإذا أصبته أنا أعطيتني شيئاً ؛ وإذا أصبته أنت دفعت لك شيئاً فهذا كله جائز. فإذا أصاب المحلل الهدف فلا ينبغي أن يُعْطَى الاثنان الآخران شيئاً. وأما إذا أصاب أحدها ، فإن خصمه يعطيه المال.

وكذلك إذا قالوا: لو أصاب المحلل الهدف، فإنه يأخذ مال الاثنين. و إذا أصاب أحدها صار هو صاحب المال ، فإن ذلك يصح أيضاً. و يجب ألا يشترطا على المحلل أى شرط حتى يدفع ، كما ينبغى أن يكون نصيب المحلل فى الرماية مساويا لنصيبهما و إلا فإنه لا يصلح محللا.

وكذا الحال في سباق الخيل إذا كان هناك رهان من جانب واحد ، كان ذلك جائزا . أما إذا كان من الطرفين عُدَّ غير مستساغ إلا إذا جاء بينهما محلل ، وكان مثالها في الفروسية والركوب . و يجب أن تعين المسافة والميدان . أما إذا (٣٨)

قالوا: « لنرم لنرى من يصيب الهدف أسبق ، أو لننظر من يرى أبعد من الآخر ، كان ذلك غير مستحب » . و إذا وضعت عشرة سهام وقال أحد المتنافسين : إذا أصبت الهدف بخمسة من هذه العشرة كان من نصيبي ، و إذا أصبت أنت الهدف بثلاث يكون من نصيبك ، كان ذلك جائزا . و إذا قالا : كل من يتخلف منا يدفع للشخص الفلاني عشرة دنانير ، ولكن هذا الشخص لم يشترك معهما في الرماية ، كان ذلك غير جائز .

وحينا يصيب السهم الهدف ، أو يتجه إلى أعلاه أو إلى يساره أو إلى عينه ، ثم يمر أو يبتى هناك ، يحسب ذلك السهم ضمن الأسهم التى تصيب الهدف ، أما السهم الذى يتجه إلى الأرض ، ثم يقفز منها ويصيب الهدف ، فلا يحسب إلا إذا اتفق على ذلك ، فيمكن وقتئذ عده أيضا ، لأنه متى ارتبط اثنان بمقد صحيح ، ثم أرادأ حدها أن ينقضه، فإنه لا يستطيع ذلك دون [ ص ٣١١ ] عذر . والحاكم يازمه في تلك الحسالة تنفيذ شروط العقد . وكذا الحال في سباق الخيل .

أما إذا مرض أحد المتبارزين بحيث لايستطيع أن يشترك في سباق الخيل أو الرماية ، جاز أن يبطل العقد ، فإذا لم يفسخ العقد في حالة المرض ، ثم صح الجسم بعد ذلك ، فإنه لا يجوز إبطال هذا العقد ، ويأمر الحاكم بالرماية . وأماإذا قال الشخص السليم : « أنا أصبر حتى يشغي المريض » ، أو قال المريض : « أنا أصبر حتى أشغي » كان الخيار لصاحب الجسم السليم . وإذا اختلف على من يبدأ أصبر حتى أشغى » كان الخيار لصاحب الجسم السليم . وإذا اختلف على من يبدأ الرمى ، فإن الشخص الذي يبدأ هو الذي يكون الجعل (أو القرعة) في جانبه . وإذا وقع خلاف في تقدير مسافة الهدف أو كبره أو صغره ، كان على المتبارزين أن يتبعوا المتعارف عليه عند أهل هذه الصنعة .

وإذا اشترطوا الرمى بقوس بعينها لايصح الشرط، ويجوز الرمى بأية قوس. وإذا قالوا وسط جمع « لنلق » حتى لا يحدث إنكار من المتبارين، فإن ذلك يكون جائزا. وإذا قال إمام بلهاء إلى المحلم على المدف الفلانى، يعطى مائة دينار » جاز ذلك، فإذا أصاب أحد الهدف، فيجب أن يدفع إليه هذا المبلغ من خراج الملك، لا من مال الصدقة ولا من مال الإمام. وإذا لم يقل إمام الوقت هذا الكلام، بل قاله أمير، فإنه لا ينبغى أن يعطى شيئا. وإذا قال شخص لآخر: « اضرب هذا الطائر، فإذا أصبته كان لك دينار » فإنه لا يحل ذلك، وإذا قال : « ارم عشرة سهام فإذا أصاب أكثرها أعطيك هذا القدر »، فإن ذلك لا يصح أيضاً. والرهان في السباق جائز، ولكنه غير جائز في الشطرنج والنرد ».

# فصل في الصيد

الصيد حلال الملوك من أجل الرياضة والنزهة . جعل الله تعالى أوقات الملك المادل ، السلطان القاهر عظيم الدهر — مقرونة بالسرور والراحة ، وحرس ذاته من الآفات ليتمتع برياضة الصيد ، وليلتمس به طعاما حلالا ؛ فإن أسلافه السابقين كانوا يشترون صيدا بحصان عربى ، حتى يأكلوه حلالا طيبا . وكل حيوان يدرب على الصيد ، يكون كل ما يصطاده حلالا . وتدريب الحيوانات على الصيد أمر موكول إلى أهل تلك الصنعة حتى يقرروا أن هذه الحيوانات صارت مدربة .

وفى مذهب أبى يوسف ومحمد، يكون الحيوان قد تم تدر ببه على الصيد [٤٣٢] إذا اصطاد ثلاث مرات، ولم يأكل ما يصطاده. ويكون تدريب طيور الصيد الجارحة، بحيث أنه إذا نودى عليها، فإنها تعود وتلبى النداء. أما شرط الحل فيكون بأن ينادى عليها أولا ثم يطلق سراحها، و بشرط أن يكون الشخص الذي يتولى الصيد ويطلق هذه الطيور من الأشخاص الذين يحل لنا أكل ما يذبحون.

و يجب ألا يتوقف الصياد وحيوانات الصيد عن السعى فى إثر الصيد وذبحه إذا أمكن . وإذا مات الصيد قبل أن يصل إليه الصياد ، فإن هذا الصيد يكون حلالا ، بشرط ألا ينشغل الصياد بشىء آخر غير الصيد ، و بشرط ألا يسقط الصيد من أعلا إلى أسفل ، وألا يسقط فى الماء ، ويستثنى من ذلك كل ماأ كلت جوارح الصيد من لحمه فإنه لا يحل .

و إذا ترك الصياد اسم الله متعمدا ، أو استعان بكلب فى الصيد ، لم يذكر اسم الله عليه ، فإنه لا يحل أكل الصيد فى هذه الحالة ، وكذلك الحال إذا ألقى الصياد سهما ، ولم يذكر اسم الله عامدا ، أو إذا أصاب شخص آخر ذلك الصيد بسهمه ، ولم يذكر اسم الله فلا يصح أكل ذلك الصيد .

و إذا عاد الحكلب أول الأمر من الصيد ، وشغل بشىء آخر ، ثم رجع إلى الصيد مرة أخرى ليأخذه ، أو إذا طاش سهم ناحية الشال أو اليمين ، وكان الصيد في تلك الجهة فأصابه السهم ، أو إذا حولت الربح السهم حتى أصاب الصيد فإنه لا يجوز أكله .

و إذا أدرك الصياد الصيد حيا ، وكان يمكن ذبحه، ولكنه لم يذبح حتى نفق ، أو مات بتأثير إصابة الكلب أو إصابة السهم فإن أكله لا يحل .

وإذا خنقه الكلب دون أن يحدث به إصابة، أوكسر منه موضع، أو مات بتأثير الزبطانة (١) دون إصابة ، فإنه لا يكون حلالا . وإذا توقف الصياد ساعة، ثم وصل إلى الصيد فوجده ميتا، فإنه لا يحل أكله . وإذا سقط في الماء ومات ، فلا يصح أكله وإذا سقط بسبب الهواء على شجرة أو فوق سطح ، ثم ارتد إلى الأرض ومات ، فإنه لا يستطاع أكله . وإذا وجد الصيد حيا والفهد لا زال مسكا به بين أسنانه ثم ذبح ، كان ذلك حلالا . وإذا أخرج الصيد من فم الفهد أو السكلب ، وذبح قبل أن يموت ، أو إذا فضت أحشاؤه قبل موته ، وأتى السكلب على قطعة منها وأكلها ، فإن البقية تكون حلالا .

وأما إذا وقع الصيد بعد ذبحه \_ فى الماء ومات، فإنه يحل أكله، وذلك على خلاف الإصابة بالسهم أو جوارح الصيد. وإذا فصل الصياد بسيفه

<sup>(</sup>١) الزبطانة والسبمانة تناة جوفاء كالقصبة مضروبة بالهتبة يرى الطير بحصاة توضع فى جوفها ( انظر أقرب الموارد ) .

قطعة من الصيد، فإن كان ذلك من القفا، فلا ينبغى أكله، [س٣٣،] وأما إذا كان من جانب الرقبة، عد ذلك حلالاً.

و إذا ألقى شخصان سهمين أصابا بهما الصيد فى وقت واحد ، ثم تقدما إليه فوجداه ميتا ، فإنه يحل لهماويكون من نصيبهما . و إذا سبق سهم أحدها الآخر ، ثم لحق به الثانى ، فإذا جرح الصيد سهم الأول ولم يقض عليه ، ثم أصابه سهم الثانى ، فإنه لا يكون حلالا .

و إذا حصل الحكاب أو الفهد على صيد كثير ، ثم أكل منه واحد ، فجملة الصيد الذى حصل عليه من قبل ، يكون حراما إلا ما ذبح منه بوفى مذهب أبى يوسف ومحمد ، أن الصيد الذى أكل منه الحكلب يكون فى حكم الميت ، وأما بقية الصيد فحلال . وقد فصل العلماء المتأخرون هذه المسألة فقالوا : إذا مضت مدة لم يصد فيها الحكلب صيدا ، واحتمل فيها نسيان الحكاب الصيد ، ثم أكل الحكاب الصيد ، ثم أكل الحكاب الصيد ، فإن أكله يكون في حكم الميت. أما السابق فيكون حلالا. وإذا لم تمض مدة وحدث هذا ، فجملة الصيد حرام ، وهذا وجه حسن .

وفى حالة صيد الوحش الذى يمكن أن يستأنس كالظبى الذى يستأنس وفى حالة صيد الوحش الذى يمكن أن يستأنس ويقبل الألفة، فإنه لايحل أكله إلا بالذكاة (١) والذبح. وكذا الحيوان المستأنس مثل البقرة أو الناقة إذا عصت و تعذر كبح جماحها، أو إذا سقطت فى بئر أو إذا كانت فى وضع لايمكن فيه ذبحها، فنى هذه الحالة يجوز أن تُرمى بالسهم أوتقتل بأنة جراحة.

والذبح هو الأصل فى قتل الحيوان وغيره ، ويكون بقطع العروق الأر بعة ، الحلقوم والمرئ والوَدَجَيْنِ ، إلا إذا كان ذلك متعذرا ، فيباح العقر والجراحة ، وهما متعاقبان . والحسكم بالتعاقب يجوز لمن لا يقدر على الأصل . وما دامت

<sup>(</sup>١) [ المراجع : الذكاة بالذال بمنى الذع ، تقول ذكا الذبيعة ذكا وذكاة أى ذبحها ] .

القدرة على ذبح الحيوان الوحشي أو الأهلى متوفرة ، فإنه لا تجوز الجراحة . ولهذا السبب عندما يذبح الحيوان فإنه إذا فضت أمعاؤه بعد موته، جاز ذلك لأنه تِحَقَّق الشرط الأول وهو الذبح ولكنه مكروه . وأما إذا جرح الحيوان بسهم ووجد حيا ثم فضت أمعاؤه فلا يكون حلالا ؛ لأنه إذا قدر على الذبح وهو الأصل كان الذبح ضروريا . وعلى هذا إذا فضت أمعاء الخروف قبل ذبحه لا يكون حلالاً . وأما إذا ذبح ثم قفز كلب وأكل شيئا منه ، [ ص ٤٣٤ ] أو شرب الكلب أو الفهد دم الصيد، فإنه يكون حلالا بعد ذبحه، وإذا أرسل شخص مسلم كلبه إلى الصيد ، ثم صاح به مجوسي ليحثه على الإسراع ، فأسرع وأخذ الصيد ، كان ذلك حلالاً . وإذا انطلق الكلب من تلقاء نفسه إلى الصيد وصاح به مجوسي ، فأخذهذا الكابالصيد وقتله ، فإنه لايحل أكله . أما إذا صاح به مسلم، وذكر اسم الله، فأسرع الكلب على أثر صياحه، وأخذ الصيد ، فإنه يكون حلالاحتى إذا لم يكنقدحث الكلب علىالإسراع . أما إذا لم يتأثر الكلب بصوت المسلم ، فإنه لا يحل الصيد إلا إذا وجد حيا وذبح . و إذا تمود الكلب أو الفهد على أن يكمن في موضع ثم يثب فجأة على الصيد، فإن صيده يحل أكله . أما إذا لم يتمود ذلك أو تمود الاشتغال بشيء آخر حتى يقترب الصيد، ثم يقفز ويأخذه، فإنه لا يجوز أكله ما دام لم يذبح. و إذا أمسك الكلب صيدا وجرحه ، ثم ذهب على الفور و أمسك بآخر ، فإن الاثنين يكونان حلالاً . أما إذا استراح الكلب وَهْلَةً على أثر الصيد الأول ثم ذهب وأمسك بالآخر ، فلا يحل ذلك .

و إذا ألقى الصياد سهما من بصيد فأصاب و أصاب آخر، كان كلاالاثنين حلالا.

\* \* \*

و بعد فإنى أدءو الله أن تهنأ دأمًا أوقات سيد العالم، ملك بني آدم،

السلطان القاهر ، وأن تكون مجالسه زينة للمجالس ، زاخرة بالطرب ، حافلة بالسرور ، وأن يكون الأنس والصييد من سمات عصر هذا السلطان ، وأن تكون الرماية ولعب الكرة وسباق الخيل \_ وهى أمور فاق فيها أبطال العالم \_ وسيلة لتسلية خاطره المبارك .

وليوفقنى الله حتى أقدم إليه فى كل يوم نادرة من نوادر الزمان تكون موشّحة بمدحه، ليتسلى بها فى أوقات فراغه، ولتخلّد اسمه من بعدى .

أبقى الله تعالى دولة هذا السلطان إلى أبد الآبدين ، وأبعد عنه نو اثب الفلك الغدار ... بحق مُحَمَّدٍ وعِثْرَتهِ الطاهرينَ وأصحابه الغُرِّ الرَّاهِرِينَ (١٦).

قال مؤلف الكتاب هذه القصيدة في مدح السلطان كيخسرو:

[أبيات فارسية في الأصل، ترجمتها: ]

ليلة أمس من قبة الكرة الفضية (أى السماء) ،

اختفت الشمس وطلع القمر .

ــ وأمسى الفلك حارساً على أعتابك ،

وأخذ ينشد هذه النغمة وقت العزف .

\_ إن الدنيا يا غياث الدين تنير بك،

كما يضي. الزمان بك .

\_ إن قاضى السماء السادسة (المشترى) الذى منه ، تكون السعادة لكل شخص سوى الله .

\_ قد قضى أن تكون الدنيا كلما ،

تحت أورك ، عن جدارة .

وشحنة السهاء الخامسة أى المريخ ،
 يعقد الإيمان بالله تعالى ،

[280 00]

<sup>(</sup>١) المراجع : وردت هذه المبارة بالعربية في أصل السكتاب .

- وأنكل من يخرج على حكمك وأمرك،
   سأفصل رأسه عن جسده .
- ... وملك السهاء الرابعة (أى الشمس)، سراج النهار، الذي يقبل عتبتك دائماً.
  - \_ قال: ليخلد حكمك فى الدنيا أيها الملك ، وليكن جاريا ونافذا علما .
- والمطرب ذو الانغام الشجية في السهاء الثالثة (أى الزهرة).
   قد صارت السهاوات بألحانه كالجنة.
  - \_ أخذ يعزف ويقول: أيها الملك عش دائمًا ،

في السماع والطرب والبهجة ... !!

وكانب السماء الثانية (أى عطارد)،
 كتب منشوراً كهذا يقول فيه: أيها الملك،

إن الارض والساء في ألوف الازمنة ،
 لم تشر كا سيداً مثلك .

\_ والقمر الذي يحسد حبيبي على جماله ،

صار ضيق القلب ، أصفر الوجه ، منحني الظهر .

\_ وأخذ يتمول: إن أنوارى لا تصل إلى المكان،

, الذي لا يكون تحت إمرتك .

\_\_ إن ما دحك لم ير له ضريباً ،

ف الفضائل المختلفة ،

ولكنه معدوم الحظ في الدنيا ،
 ولذلك فإنه يرى فيها العناء دائما

وإنه يقسم بمن جعل مأوى الارواح في الاجساد ،

و بمن صنع من الدخان فی ستة أیام ،
 سبع سماوات فوق رؤوسنا . (۱)

<sup>(</sup>١) إشارة إلى الآية السكريمة • ثم استوى إلى السهاء وهي دغان فقال لها وللأرض أثثياً طوعاً أوكرها قالتا أتينا طائعين ، . ( سورة فصلت ، آية ١١ ) •

- ــ وبمن وضع سبع طبقات من التراب،
  - على حافة الماء من قعر البحر .
    - \_ ثم أوجد العناصر الأربعة :
- التراب ... والنار ... والماء ... والهواء .
  - ــ وستى النرجس شرايا مروقا .
    - حتى يعربد في فصل الشتاء.
  - \_ ووضع أنواع اللطف في الورد،
    - حتى يهيم البابل بعشقه مثلي .
- ــ وأخرس السوسن ذا الالسنة العشرة ،
  - لأنه ليس عاشقا فلم يصر ناطفا .
- وأوجد سائر الثمار الاخرى المختلفة،
   التي بسببها تكون للربيع قيمة حقيقية.
  - وأوجدكل هذه الكائنات بصنعه ،
     فهو خالق الحاق وصانع الاشياء .

[س ٤٣٦]

- \_ وقسما بالرسل هداة الحلق من الضلال إلى الهدي،
  - و بمحمد الرسول وخاتم النييين ،
  - الذي بلغ قاب قوسين أو أدنى (١) ،
    - ــ وبصهريه وختنيه وسبطيه،
    - الذين ملا حبهم قلبي ،
  - ان أدعو بعزة هؤلاء جميعاً أن تظل أيها الملك،
    - صاحب الأمر مثل كيخسرو ودارا . ـــ فلستُ أرى في الدنيا شخصاً
  - يستطيع أن يستغنى عنك وعن نعمتك . . . ! ١
    - ولولا الحوف من أن أتهم بالكفر ،
      - لقلت إن يدك هي يد القضاء،

<sup>(</sup>۱) إشارة إلى الآيتين الكرعتين ه ثم دنا فتدلى ، فكان ثاب قوسين أو أدنى ، ( سورة النجم آية ٨ – ٩ ) .

\_ فأحيانا تبسط الرزق . . . وأحيانا تمنعه ،

وأحيانا تميت . . . وأحيانا تحى . . . ١١

\_ وإذا حكمت على الفلك بعدم الدوران،

فإن عجلته المقدسة لا تتحرك من مكانها . . . ! !

\_ فلتكن سعيدا أيها الملك الذي ،

تفخر بك الآقاليم السبعة في الصباح والمساء . ١١٠

\_ إن كفك الكريمة عند منحها الذهب،

لا تأسف . . . ولا تعنأ ىأمر الغد . .

\_ إن الكرة الأرضية لم تشاهد حاكما ،

مثلك متصفا بالعقل والذكاء .

\_ وإن قبة الفلك لتدور وهي بين الخوف منك والرجاء فيك .

ــ وكل ذرة لا تلجأ إلى بابك لا تنجو من يد البلاء .

\_ ويدك السخية هي البلسم والدواء ،

لسائر المحتاجين والمعوزين في العالم .

\_ وَالْبِحْرُ وَالسَّحَابُ هَمَا مَصْرِبُ المُّثُلُ فِي السَّخَاءُ ،

ولكنهما لا يتساويان بك في الكرم . . . اا

\_ إن الملك عنم الدمب بالقنطار،

فأنى للسحاب مثل هذا الصنيع . . . ؟! حاشا . . . !!

ب والسحاب يجود بمائه ليلا ونهارا ،

لانه يحس بالحنجل والحياء أمام يدك المانحة للذهب. . . ! !

\_ فإن ما "منحه يدك في لحظة واحدة ،

لا يمنحه البحر لأحد في سنوات عديدة .

\_ ولذاك فأنت تظفر بكل رغباتك في العالم ، والفتح والإقبال ضامنان لذلك وشاهدان عليه .

\_ والشمس تُسكِينُ لك الحب في قلبها والقمر يحيي ، في الحقيقه باسمك ...!!

\_ وحثما يكون في الوجود إنسان،

ويستوى في ذلك الرجل والمرأة والعجوز والطفل والشاب،

ـ فالجميع يريدونك حاكما عليهم ،

فقل لخصمك : أيك دما . . . !!

أيها السيد! . . إنك تجلو عروس الشعر ،

حتى صارت أبهى من الزهراء .

إنى أقسم بذلك الحب الذى جاءنى من العدم ،
 وسوف يذهب كالعنقاء إلى العدم ،

لقد عشقت مدح الملك ومن أجل ذلك ،
 جمعت هذا الكتاب من الدر الغالية :

حتى يكون زينة للعروس ما دامت بكرا ،
 فلا تفتضح عند زوجها(١) .

ـ فيارب زده توفيفا ،

ما دامت القية الخضراء قائمة في مكانها .

ولتكن عين العالم مضيئة بك ،
 فإنك ظل الله في الدنيا .

وما دامت لك السلطنة على عرش الدنيا ،
 ليكن نصيبها منك الامن والعدل .

أيها الملك . . لقد عشت سنوات طويلة ،
 أتزهد عن إخلاص ، لا عن رياء ونفاق . `

وأجهد نفسي كثيرا في المدارس ،
 أصل الليل بالنهار وكأنما حياتي ليلة الشتاء الطويلة (٢) .

ودرست علم الفقه والحلاف كثيرا ،
 حتى صرت عالما بالنسبة إلى أفرانى .

[ س ٤٣٧ ]

<sup>(</sup>۱) المترجم: يقصد بذاك أن المؤان قد زين كتابه بالدرر الغالية ، وجمله يبدو كالعروس البكر المزدانة بأنواع الزينة والحلى ، وذلك حتى لا تنتضع عند زوجها ( أى عند الملك ) ولا يظن أنها عاطلة فقيرة .

<sup>(</sup>٢) المترجم : يقصد أنه يواصل ليله بنهاره في سبيل تلتى العلم والدراسة .

- وحفظت من العربية والفارسية ،
   أشفار ا مثل اللاليء المتلالئة .
- واشتغلت بالخط والتذهيب وتجليد المصاحف ،
   وأتقنت هذه الصناعة بحيث أنه لا يوجد نظير لى .
  - وكل الفنون التي يمكن اشخص مثلى أن يعرفها ،
     إنما أنا المنشىء لها ...!
    - لقد أردت بسائر هذه الأمور ،
       أن أجم من عطاياك الحال الكثير .
    - وفزت ما أنا العبد الضعيف بملازمة الملوك ،
       ووصلت في نهاية المائدة إلى الحلوى .
      - َ فيا أيها الملك . . . لقد عجز هذا العبد، فتم هذه القصيدة بالدعاء لك .
        - \_ وهو لا يعرف أى شيء في العالم ،
          - ليس لك أو لم تنله ... !!
            - حتى يرجوانه المزه،
          - أن يمن عليك به أيها الملك ...!
            - وهو لا يطلب لك أقل
    - من دوام الملك والإقبال والعمر المديد ...!!

# فصل في معرفة الخط من الدائرة والنقط

عرض مصنف هذا الكتاب على صاحب الرأى الأعلى ، السلطان القوى ، عظيم الدهر ، غياث الدين - خلدالله - رايات دولته وآيات سلطنته - أن الأرقام الهندسية والأشكال الكروية ، والمثلثات والمسدسات والمر بعات المنساوية الأضلاع ، جيمها مأخوذة من الدائرة والخط المستقيم . وكان أقصى همة كل فنان أن يبدأ فنه من هذه النقطة .

وهكذا وضع رياضيوا الهند الأرقام الحسابية ، فأخذواالصفر من [س٣٦] الدائرة ، كما أخذوا الرقم (1) من الخط المستقيم . ومن هذا الرقم حسبوا خانات الآحاد والعشرات والمنات والأنوف ، واعتبروا الأرقام التسعة التالية أصول الأعداد : ١ - ٢ - ٣ - ٤ - ٥ - ٢ - ٧ - ٨ - ٩ - وابتداء من العدد (١) الأعداد : ١ - ٢ - ٣ - ٤ - ٥ - ٢ - ٧ - ٨ - ٩ - وابتداء من العدد (١) إلى العدد (٩) إذا وضع كل منها بالترتيب منفصلا عن الآخر ، كان في خانة الآحاد . أما إذا أضيف صفر إلى يمين كل منها ، فإنه يصل إلى خانة العشرات ، فالرقم (٤) يصير (٧٠) و إذا تقدم العدد صفران يصبح في خانة المئات ، فالعدد (٤) يصير (٧٠) . أما إذا تقدم العدد ثلاثة أصفار في خانة المئات ، فالعدد (٤) مثلا يصير (٧٠٠) والعدد (٩) يصبر في خانة الألوف . فالعدد (١) يصير (١٠٠٠) والعدد (٩) يصبر من أربعة أرقام ويقرأ أربعة آلاف وتسمائة فثلا العدد ومجمون .

وقد استخرج بعض المحاسبين الحساب من حروف الجمل ، التي هي أصول

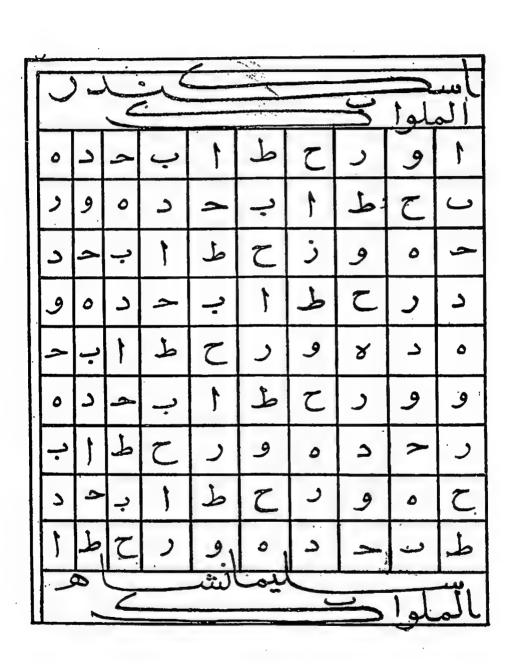

الخط، فوضعوا لحرف الألف واحدا ، وتدرجوا بإضافة واحد إلى الحروف التى تتلوه حتى حرف الياء الذى هو فى مقابل (١٠) بعد ذلك وضعوا لحل حرف على التواتر فى خانة العشرات ، العدد (١٠) وكذا فى حالة المثات وضعوا (١٠٠) حتى الألف.

وكذلك استعمل المحاسبون الأرقام الهندسية مع حروف الجل، وضبطوا بها الأسماء والرسائل. فمثلا كلة محمد: الميم تساوى (٤٠) فوضعوا نقطة تحت رقم ٤، ثم عدّ وا رقم ٨، وأضافوا أر بعين أخرى إلى الأر بعـة. وقرأوا هـذه الأعداد لكلمة محمد على هذا النحو ٤٨٤٤ وسجلوا بهذا الحساب كل ما يريدونه واختصره أيضا محاسبوا العراق وخراسان، وحذفه بمضهم من الكتابة عملابهذه الحكمة « خير الكلام ما قل ودل » فمثلا كلة « ربع » أسقطوا منها الباء ورأس العين ، وأسقطوا الدال والنون من كلة دنانير.

وجميع هذ الشعب تختص بعلم الخط، وفيه صنفت كتب عديدة مطولة ومختصرة وقد ساهم العلماء في هذا السبيل، ولكنهم لم يستطيعوا إظهار هذه الأسرار.

وفى هذا المقام ينبغى الاحتراز عن الإطناب ، والاقتصار على ذكر مختصر . مفيد ، ولذا صنف الداعى لهذه الدولة محمد بن على بن سليان الراوندى ، مختصرا لكل حرف أصلى من حروف الهجاء ، وأعقبه بنظم رباعية ليتعلم من يريد ، ويضعه نصيب عينيه ، ولكى تتمرن يده بعد ذلك فى أسرع وقت ، بحيث يغنى اليوم الواحد عن العشرة إن شاء الله .

# (١)حرف الألف: [س٢٩٥]

فيه كلام كثير . وقد قال العلماء : إن طوله ينبغي أن يكون على شاكلة رجل يقف معتدلا ، وينظر بالتفاتة قليلة إلى قدمه . وقالوا أيضا : يجب أن يكون خطا مستقيما ارتفاعه عشر نقط، تكون عقدا كاملا بأى نوع من الأقلام: « تلكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ م (١) وفي الثلث والحقق يلحقون نقطة بجانب الألف تكون في محاذاتها ومتصلة بها، ونقطة في نهايتها، وثماني نقط في وسطها.

# [رباعية فارسية في الاصل، ترجمتها: ]

- کل طریقة یحیط بها خاطرك ،
- عن علم الخط تتساوى فيها هذه النكتة.
- إذا وضعت بالقلم عشر نقط على الورقة ،
   فإنه يتكون منها جمعا خط هو الآلف .

#### (٢) حرف الباء:

تكون أيضاً من النقط العشرة للألف. فالخط المستقيم في الطول هوالألف وهو نفسه باء في العرض ، وارتفاعها من الجهتين نقطتان : واحدة من جانب ، والثانية من الجانب الآخر .

ورأس الباء وذيلها كلاها عبارة عن نقطة . وأما فى الكتابة فيضيفون اليها حركة حتى تصير منحنية ، وتبدو أجمل فى النظر إذ تكون على شكل صولجان .

#### [رباعية فارسية في الاصل ، ترجمتها: ]

اعلم أيها الرجل الطيب النفس أنهم كتبوا الباء أيضًا من نقط القلم العشر ،
 وذلك بإضافة رأسين إلى النقط الثماني .

ولكن يجب أن تكون الآلف مستقيمة ورأسية ، وأما الباء فأفقية ممتدة . . . ورأسها وذيلها متقايلان .

<sup>(</sup>١) قرآن كريم ، سورة البقرة آية ١٩٦ .

#### (٣) حرفا التا. والثا.:

ولها نفس النسبة التي لحرف الباء ، إلا إذا أراد الخطاط أن يمد الخط في مكان ، أو صادفه موضع لاتستوعبه الكلمة ، فإنه يمد ذيل الباء [س ٤٤٠] والتاء أطول ، أو يقطعهما . ويصلح قطع هذه الحركة في آخر الخط والأماكن الأخرى . وكذلك للتفريق بين الباء والتاء وضعوا نقطهة أسفلها مع انحناء في نهايتها وزيادة قليلة في الحركة .

#### [ رباعية فارسية في الأصل ، ترجمتها : ]

- ــ التاء أيضا ينبغي أن تكون في حد الباء والآلف،
  - مع ميل فى رأسها وذلك بزيادة نقطة إلى أسفل .
  - وإذا وقعت هذه الباء أو الناء في نهايه الكلمة ،
     فإنه يجوز أن تقطعها أو تمدها .

# (٤)حرف الجيم:

أخذت رأسها من نصف حرف الباء . أما جسمها فنصف دائرة . وجعلوا سعة الدائرة وضيقها بقدر الألف ، حتى لا يكون فراغ الدائرة ، أكثر أمن ارتفاع الألف ، و بجب أن يكون صدر الدائرة في محاذاة رأس الباء ، بحيث أنه لو رسم عليهما خط مستقيم ، لدخل في هذا الخط صدر الدائرة ورأس الباء . وتارة يقطع ذيل الجيم وتارة 'يمكد" .

### [رباعية فارسية في الاصل، ترجمتها: ]

- فى رأينا أن السر الذى فى الجيم من الحطوط،
   هو أنها نصف من الدائرة ونصف من الباء
  - ويجب ألا تزيد الدائرة عن الآلف ،
     ويتقابل صدر الدائرة مع رأس الباء .

. (۴۹) راحة الصدور

# (٥) حرف الدال:

عبارة عن دائرة لا يزيد فراغها على قامة الألف . و يحب أن تقسم إلى ثمانية أقسام . و يرسم من القسم الثانى خط مستقيم هو الألف من الجانب الإنسى ومن الجانب الوحشى ، ومن الثانى أيضاً يوضع خط الباء الأفتى . ومن نصفى الألف والباء المتصلتين ببعضهما ، يجبأن تؤخذ الدال من أول الألف وآخر الباء . وفى خط النسخ يجبأن يقطع ذيل الدال أفقيا . وأما إذا اتصلت بحرف فإنها تنحنى .

[رباعية فارسية في الاصل، ترجمتها:]

\_ قسم الدائرة إلى ثمانية أقسام في الحال ،

ثم مثل خطى الآلف والباء.

ــ فَذْ نصف أُول الآلف ونصف آخر الباء ،

وصلهما ببعضهما حتى تشكون صورة الدال .

### (٦) حرف الراء:

عبارة عن ربع دائرة لرأس الجيم ، ويجب أن توضع نقطة أسفلها أولا ، ثم نقطتين أو ثلاثة أعلاها . والراء بهذا الشكل فى خطى الثلث [س ٤٤١] والرقعة . وأما فى النسخ والحقق ، فالراء عبارة عن ربع دائرة مقابلة لرأس الجيم ، توضع أمامها نقطة وينحنى آخرها ، وهذه يسمونها حرف الراء ، ويرسمون ذيل حرف الواو من هذه الراء ، والبعض يرسمون هذا الحرف نفسه على شكل راء مدورة ، ويعملون منها الواو الثلث .

[رباعية فارسية في الاصل، ترجمتها: ]

\_ الراء ربع من الدآثرة وثلاث نقط أخرى،

وإذا تضاعف الربع صارت الراء أفضل .

ــ فى الثلث والرقعة يكون ثلاثتها أحسن من بعضها . والراء الممدودة الذيل تكون أحسن فى الخط المحقق.

#### (٧) حرف السين:

أول أسنانها رأس حرف الباء ، والثانية حرف التاء ، والثالثة ربع الألف وباق حرف الألف بأكله . أما نهايتها فتمتد أكثر ، حتى تصير في مقابل أسنان السين . وقد قال البعض إن السين يجب أن تكون مثل أسنان منشار النجار . ومن الخطأ أن يقال إن الخط المنسوب مأخوذ من ذلك . بل إن كل حرف له نسبة بآخر ، طبقا لخطوط الأساتذة المتقدمين مثل ابن البواب وابن مقلة . وأخذ نسبة السين من رأس الباء والتاء والألف أولى من أن تؤخذ من منشار النجار . وليس هناك تفاوت بين السين والشين أكثر من النقط .

ولكن جماعة من واضعى الخط ، أرادوا من أجل كلات قليلة أن يستنبطوا فوائد كثيرة يسجلونها . وكان الامتداد الحاصل فى السين ، ناتجا من ربط ثلاث باءات ببعضها ، ورسم قوس لها ، جعلوا رأسه وذيله متقابلين ، ومدوه من البداية مستقيا بحيث يكون متساويا مع ما يقابله ، ويلاحظ أن امتداد السين وآخر الباء الواقعة فى ذيلها والمنحرفة قليلا إذا اتصلا ببعضهما تلاقيا .

# [رباعية فارسية في الأصل، ترجمتها: ]

- خذ رأس السين من رأسى الباء والناء ،
   وخذ من ثلث الآلف مَـدَّة أخرى .
- ولكى تتكون السين صل نهايتها بالباء ،
   وتقبل هذا الكلام قبولا حسنا .

### (A) حرف الصاد: [س ۲۶۶] .

رأسها النصف الأخير للباء ، متصل به ربع من الدائرة ، وربع من الألف وحرف الباء . وتختلف الضاد عنها بزيادة النقطة فقط .

### [رباعية فارسية في الاصل، ترجمتها : [

- ... من نصف الباء وربع استقيم من الدائرة ، يمكن أن تهي صادا لطيفه وحسنة .
- ويكون آخر السين والصاد والنون الثلاثة معا ،
   ربع من الالف ، وباق كل منها من الباء

# (٩) حرف الطاء:

عبارة عن النصف الأول من الباء ، يتصل بها ربع من الدائرة ، وألف في آخر نصف الباء ، ويكون ربع الدائرة مقفلا . والظاء لها نفس الرسم بزيادة نقطة واحدة فقط .

#### [رباعية فارسية في الاصل، ترجمتها :]

- ـــ ارسم صورة الطاء من الآلف والباء ،
  - وأنشىء فيها ربعا من الدائرة .
- ثم اكتب ألفا وسط الباء وذلك الربع ،
   اجعل آخره الصاد وأوله الطاء .

### (١٠) حرف العين:

يكتب بعدة طرق . ولكن أصله المين الصادية ، محيث تربط رأس صاد بنصف دائرة ، و يكون فراغها قدر الألف: أعنى عشر نقط . وتلك عين صادية .

أما المين النعلية فيجب أن تكون على صورة النعل ، كما يكون طرفاها الواحد فى مقابل الآخر ، تبكون رأسها مستقيمة . ولا تكتب هذه المين إلا فى المكان الذى يتلوه فيها ألف أو لام أو دال ، لأنه لا يحسن امتداد من المين النعلية ، بينها يحسن من المين الصادية .

وعين فم الأسد تكون مثلا عند ما تريد أن تكتب كلة « على » أو كلة تجىء فيها عين بمدها ألف ، فإنك تنزلها من رأس الألف . وكذلك ترسم بنفس الطريقة العين النعلية فتكتب من نصف الألف . وإذا رسموا على العين المحاذية للألف صورة أسد ، فإن العين التي كتبتها يجوز أن تكون شبيهة بفعه .

# [ رباعية فارسية فى الاصل ، ترجمتها : ]

ــ من نصف الصاد ونصف مستقيم من الدائرة ، [ س٤٤٣] تتكون عين صادية لطيفة وحسنة .

والعين النعلية وعين فم الاسد من صورة النعل ،
 يأتيان قبل الالف ويعدها .

# (١١) حرف الفاء:

هو عبارة عن باء كاملة تتصل بها رأس فوقها نقطة . والقاف مثل الفاء عليها نقطتان ، وعنقها ربع ألف تتصل به باء كاملة .

# [ رباعية فارسية في الأصل ، ترجمتها : ]

الفاء صورة لباء مكتوبة كتابة حسنة ،

توضع فوقها نقطة على عكس الباء .

ولكى تصير قافا يجب أن تسمع منى ،
 فتكتب فوقها ربع ألف (أى نقطتين) .

# (١٢) حرف الكاف:

تؤخذ الكاف فى الثلث والرقعة من الألف والباء . أما فى النسخ والمحقق فتكتب من باء واحدة بذيل مقطوع ، وباء معكوسة أخرى على رأسها ، وبها بياض قليل بحيث أنه لو كُتبت ألف وسطه ، فإنه لايبقي فيه فراغ كثير .

### [رباعية فارسية في الاصل ، ترجمتها : ]

- اسمع منى هذه النكتة التى هى أعز من الأرواح ،
   والتى هى أغلى من الجواهر والياقوت الآحر .
  - أكتب ألفا ، وصل بآخرها باء ،
     فتصير كافا تساوى قوت الأرواح .

# (١٣) حرف اللام:

تؤخذ من الألف والتاء بحيث تكون التاء منحنية قليلا. ولام النسخ تترك في نهاية الكلام على حالها .

#### [رباعية فارسية في الاصل ، ترجمتها: ]

- الكاف واللام كلاهما من أم واحدة ،
   ولقد أخرجا من ثلاثة حروف .
- وكلاهما من ألف ومن بامين أخريين ،
   والباء المنحنية أولى باللام .

# (١٤) حرف الميم:

فى النسخ والمحقق عبارة عن رأس الفاء متصلة بحرف الراء فى نهايتها ، كا أنك لوكتبت رأس الفاء ، فإنك تستطيع بالربع الأخير من دائرتها أن تجعل منه واواً أو ميا . وإذا وضعت رأس ألف على راء تكونت منهما ميم .

[ رباعية فارسية في الأصل ، ترجمتها .: ]

\_ إذا ثنيت ربع الآلف، [ساء٤٤]

ووضعتها على رأس الراء ، فإنها تصير ميا سنية .

ومن رأس الفاء والراء وربع الآلف ،
 تستطيع أن ترسم عدة أنواع أخرى من الميات .

### (١٥) حرف النون:

تتكون النون من ربع الألف، وحرف الباء بأكله، ونهايتها مدورة. ويكتبونها بشكل التاء المقوسة قليلا، مع تدوير ذيلها، وهذه يعتبرونها نونا كذلك. وفي النسخ والمحقق إذا قوسوا ربع الألف والتاء، فإن النوث تتكون منهما.

[ رباعية فارسية فى الاصل ، ترجمتها : ] تكون النون من ربع الالف وباء واحدة من الاصول ،

وعندئذ يعملون منهماً عدة أنواع .

\_ وتكتب النون كالسين بنقص فيها ،
 والعقل لا يقبل إلا ما كان له أصل .

# (١٦) حرف الواو:

تتكون من رأسين معكوسين للباء، والنصف الأخير لهذا الحرف. وفى خط الثلث والنسخ والمحقق، أضافوا إلى الراء رأس الباء المعكوسة، وكونوا منهما واوا.

[ رباعية فارسية في الأصل، ترجمتها: ]

عندما تصل رأسين معكوسين للباء ،

ثم تنزل راء من زاويتها .

تكون ميا . أما إذا أخذت رأسى الباء ،
 ووصلتهما لآخر الباء فإنك تحصل على واو .

#### (١٧) حرف الهاه:

إذا وصلت رأس الألف المنحنية بممكوس رأس الباء تكونت الهاء، وترسم الهاء بطرق كثيرة: منها الهاء ذات العينين ، وتكون من صفرين

متصاعدين الواحد فوق الآخر ، وتسمى « أذن الفيل » . وقد استخرجوا ثلثها على صورة الدال . وما كان فى وسطها خط هو حرف الهاء أيضا . وهناك أنواع أخرى لا تكتب إلا متصلة . وكذلك هناك أنواع من الهاء تؤخذ من الصفر ومن رأس الباء .

[رباعية فارسية في الأصل ، ترجمتها : ]

. اكتب رأس الباء والآلف متصلين ،

وصل معكوس رأس الباء بالآلف.

\_ والهاء ذات العينين تجيء من صفرين ،

صاعدين فوق بعضهما ومنفصلين من الوسط .

(١٨) حرف اللام ألف:

أصل « اللام ألف » يكون من صورة الألف والباء ، مع انحناء قامة الألف (مثل ألف الدال) التى تتصل من نهايتها بالباء المعكوسة . وكذلك تتكون « اللام ألف » من ألفين منحنيين متصلين ببعضهما ، على أن يكون الفضاء الفاصل بين رأسى الألف بمقدار نصف حرف الباء . وقد تجعل الألف منحنية في نهايتها ، وتقام عليها ألف أخرى . وهذه أيضاً يسمونها « لام ألف » ، وتكثر كتابتها في الثلث والرقعة . وتكتب هكذا إذا كانت متصلة . أما في خط النسخ فتكتب ألفان منحنيان على رأس نصف الباء فتتكون منهما اللام ألف .

[ رباعية فارسية في الأصل، ترجمتها: ]

\_ يجب أن تؤخذ و اللام ألف ، من الباء والألف ،

فتخرج من نهاية الآلف باء معكوسة .

\_ والآلف المائلة كالدال فى الأصل ، وبحوز لك أن تجعلها أكثر استقامة .

#### (١٩) حرف الياء:

قيل إن أصل الياء ينبغى أن يكون دالين متصلتين في نهايتهما بالنصف الأخير للباء. وقيل يجب أن تكون عبارة عن دال معكوسة تماما ومتصلة بحرف الباء كاملا.

[ رباعية فارسية في الأصل ، ترجمتها : ]

- \_ إن الخطاط يجعل الياء على شكل دال معكوسة ، متصلة بها باء في نهايتها .
- وكذلك إذا وصلت دالين وجعلت في نهايتهما باء،
   فإنه تخرج لك من هذه الاحرف ياء.

وقد أفرد المؤلف كتابا آخر لمعرفة أصول الخط. ولكن بحكم أن لكل عمل رجالاً ، ولـكل مكان مقالاً ، رأى أنه ليس من الضرورى في هــذا الكتاب الإطناب في الحديث عن الخط أكثر من هذا . وغرض المؤلف من ذكر الخطـ وهو حرفته ـ في هذا الكتاب، إنما يرجع إلى حث [س٤٤٦] الناس على زيادة طلبه ، حتى يشاهد ويعرف كل منهم بواسطته ألقاب آلسلجوق وأنسابهم وسيرتهم وسريرتهم ، وذكر دولتهم و بسطة مملكتهم وعظمة سلطتهم ، وحتى يقدروا مثل هذا الخلف الذي عمت رعايته الفضل ، واشتهرت عظمته وعظمة صلاته في سائر الأفطار ؛ خصوصا في مملكة خراسان والعراق . وهو السلطان غياث الدين ـ دام ظله ـ ولم ير شخص مثل ساحته ، ولم يشتهر أحد بتدينه وعدله . وقد زين الداعي لهذه الدولة محمد بن على بن سلمان الراوندي عروسالفكر هذه من درر الشعر وحلل الخاطر - بجواهر اللآلي. ، وأحضرها إلى الحضرة العليا مزدانة محلاة . وقد طرز كسوة التاريخ لسلطنة آل سلجوق بذكر ألقاب سيد العالم ، ملك بني آدم ، السلطان القاهر عظيم الدهر ، غياث الدين ، كهف الإسلام والمسلمين أبي الفتح كيخسرو - مد الله ظله - فألف من ذلك كتابا وترك تذكارا في العالم يجد في طلبه جميع أنواع الناس؛ فيطالعه كل صغير وكبير وغريب وقريب ، ليلتمس فائدة من فوائده و يطلب مائدة من موائده ، و يقرأ الجميع كل ذلك و يعرفونه . و به أيضاً يظل حيا اسم هذا الداعى دلالة على طلب الفضل وحب العلم ، وليكون باعثا ومحرضاً للآخرين ؛ حتى يجد وا في رعاية الفضل وتحصيل العلم ، فيحظوا بقرب الملوك وجواره ، و يحصلوا على الصلات الجسيمة والمنح العظيمة .

ومن الإنصاف أن أقرر أن شخصا قط من أبناء جنسى ، لم يجد تلك الراحة واللذة والعطاء والصلة التي وجدتها ، بسبب ما توفر لى من فضل وتأليف . وكان من حسن حظى أننى في آخر المائدة وصلت إلى الحلوى ، فرأيت حضرة سيد العالم غياث الدين - متعه الله - وقديما قالوا :

[ مصراع فارسى فى الأصل ، ترجمته : ] كن آخر المائدة لتصل إلى الحلوى .

ولقد تذوقت مدحه ، وطوقت عنتى بحمل منته وطوق نعمته . فلتكن هذه الدولة حتى القيامة ، أول الدول وآخرها ، ولتبق أيضاً في العظمة والسلطنة حتى نفخ الصور ويوم البعث والنشور ، وليمنحنى الله التوفيق في خدمته ، حتى أعيش بقية العمر في حضرته . وسأظل في كل وقت حتى ميعاد انقضاء [س٧٤٤] الأجل – أجمع للملك من الأقاصيص والأعاجيب العالمية ما يبهجه في وقت البهجة والفرح ، وما يؤنسه في وقت الخلوة ، وما يكون موجباً لسلوته ، وأوصلها إلى الحضرة . وفي مدح السلطان واتساع ميدانه لايستطيع الخاطر أن يقرر في ألف عجلد عشر معشار ماهو جدير به . وقد أطلت الحديث في هذا المجلد ، وضمنته ذكر عبالس الأنس ، وتهيؤ أسباب المعاشرة والمنادمة ، ووسائل اللعب والصيد والقنص . والآن اشرح الطرق لمعرفة الظفر في الحرب ؛ والأسباب الموجبة لهز يمة والآن اشرح الطرق لمعرفة الظفر في الحرب ؛ والأسباب الموجبة لهز يمة الخصم ، وموقف الغالب والمناوب ؛ حتى يكون للسلطان حظ من ذلك أيضاً ،

# فضل فى الغالب والمغلوب

عندما طلب الإسكندر العلم ، وأحضروالهارستطاليس ، بادراً بوه نيقوماخس بإعطائه كتاب الهزيمة ، وأرسله إلى الإسكندر على رأس الجدول ، ثم أثبت أسماء الملاك تحته ، فعلم الإسكندر أنه سوف يكون حاكما على الدنيا جيمها ، وسوف يتغلب على ملوك العالم . وعلى هذه الحال اسم سليا نشأه ، وكان هذا الجدول للإسكندر بمثابة دستور عظيم . فإذا تجادل مع شخص أو خاصمه ، أخذ يطالع هذا الجدول ، كان يستعد للخصام ويتهيأ للحرب . أما إذا كانت الغلبة لحصمه ، فإنه كان يدع الخلاف ، ويصطلح ممه . وإذا دعت الضرورة إلى الحرب ، كان يختار واحدا من كبار رجال جيشه تكون له الغلبة على خصمه بمقتضى هذا الحساب ؛ فكان ينصبه والدا لجيشه ، ويرسله لمحاربة ذلك العدو حتى يحاربه و يخضعه ، ويعود كاتبا رسالة الفتح ، قاصما ظهر الخصم . وعلى هذا النحو سارت الأمور دائما وفقا لمراد الإمكندر .

وهكذا إذا تخاصم ملكان ، و نظر في هذا الحساب والجدول ، فإنه يعرف لمن منهما تكون الغلبة . وهذا سر عظيم وعلم شريف . وخصائص [ س ٤٤٠] الأعداد والحروف ومزاياها كثيرة عديدة ، وكان حكماء اليونان في الأزمنة القديمة ، يعتقدون فيها و يحلفون بها الأيمان المغلظة . ولكن صحة هذا العمل ، تتوقف على رعاية شروطه ، إذ يجب أن يكون هناك بجانس واتفاق بين الواحد والآخر ، فالجنس مع الجنس ، والشبيه مع الشبيه ، فيكون الملك مع الملك ، والوزير مع الوزير ، والأمير مع الأمير ، والفابط مع الضابط ،

والمصارع مع المصارع ، والكاتب مع الكاتب ، والصانع مع الصانع ، والرجل مع الرجل مع الرجل مع الرجل مع الرجل مع الرجل مع الرجل مع الرأة وأمثال ذلك .

وأما أولئك الذين ليسوا متجانسين مثل العبد والسيد ، والحقير والكبير ، والمريد والأستاذ ، والفقير والغنى ، والضعيف والقوى ، فإنه تصح أيضا مقارنتهم الواحد بالآخر بموجب هذا الحساب . ولكن المحافظة على سلامة الطريق صعبة ، لأن عظماء الناس قلما يسيئون الظن بمر وسيهم ومن هم دونهم ، فيغفلون بذلك عن شرهم . ولهذا السبب تبقى المقارنة غامضة ، وإنما تعلم صحة الحادثة بعد انقضائها وعندما لا يكون مفر منها .

# فصل فى تسجيل الاسم والكنية واللقب بحساب الجمل

إذا كان شخص أكثر شهرة بكنيته ولقبه ، فإنه يحسن لكى يصح العمل ، أن ُ يُؤخَذَ اسمه من تلك السكنية واللقب ، لأنهما أكثر جريانا [ س ٤٤٩] على الألسنة وأكثر تعارفا لدى الناس .

مثال ذلك أبو مسلم وأبو جعفر وأبو الفضل فإنهم يقولون: إنه يجوز أن تذكر الألف من أجل الدقة في الحساب ، كما يجوز أن تحذف من الحساب لمعرفة الناس بها ، وكذلك الحال مع الأسماء التي يسقط منها أغلب الناس الألف واللام ؛ ذلك لأن أصحاب هذه الأسماء ، يكونون معروفين أكثر بين قومهم بحسن وحسين وعباس ومظفر . . . الخ ، و إذا لم تُسقط الألف واللام ، فإن ذلك يجوز أيضا . وكذلك حديث اللقب تنطبق عليه نفس القاعدة ، وذلك في الأمثلة الآتية :

- (١) أركان الدولة والمملكة مثل يمين الدولة وجلال الدولة وشهاب الدولة وأمثال هذا .
- (<sup>1</sup>) عظاء الديوان مثل صنى وكامل وكافى ومؤتمن ومختص ومهذب ورشيد وأمثال هذا .
  - (ح) الوزراء مثل نظام الملك وعميد الملك ومجد الملك وأمثال هذا .
- ويجب أن يؤخذ كل ما يعرف به الناس خارجا عن الاسم والكنية وذلك مثل « زنكه » « وكسته » و « غريبك » .

ولا يجب أن تؤخذ الكنية مع الاسم أو الاسم مع الكنية ، بل بجب أن يؤخذ الاسم مع الاسم . والكنية مع الكنية جتى يصح ذلك .

# فصل في حل المثال(١)

قتل أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه على يد أبي الوُلُوة ،

وقتل أمير المؤمنين على رضى الله عنه على يد عبد الرحمن بن ملجم ، ونظائر ب ه هذا كثير .

وقد وقعت جميع هذه الأخطاء ، لأن المجنى عليهم ، لم يحتاطوا تماما فغفاوا عن شر السفلة وكيدهم ، واحتقروا الخصم الضعيف ، مع أنه لا ينبغى فى أى وقت من الأوقات ، أن يخلو المرء من الحزم والاحتياط ، بل يجب أن يحذرالقوى والضعيف و إذا كان الخصم ضعيفا ، فلا ينبغى النهوين من أمره ، حتى تقل الآفات ، وهناك فرق كبير بين العالم والجاهل .

<sup>(</sup>١) لفهم هذا المثال أنظر النصول التالية .

# فصل في تسجيل حساب الجمل

اعلم أنه بدون حساب الجل لا يمكن معرفة حساب الغالب والمفاوب. وقد وضع هذا الجدول للأشخاص الذين لا يعرفون حساب الجمل ، ولأولئك الذين يعرفونه أيضا ولكنهم لا يحفظونه ، وقسم على هذا الترتيب :

الخانة الأولى للآحاد والثانية للعشرات والثالثة للمثات والرابعة للأنوف.

وهذا هو أصل الحساب. ولكننا زدنا عملا آخر في هذا الجدول لأجل مهولة الحساب. فع أن الناس يعرفون حساب الجل ، إلا أنه في وقت العد، يكون من الصعب عليهم إسقاط تسعة تسعة ؛ ولذا روعي في هذا أيضا إسقاط تسعة تسعة تسعة ابتداء من رقم عشرة إلى مائة ومن مائة إلى ألف. وكتبت [ ص ٤٥٠ ] الأرقام الهندية أمام الحروف حتى لا يكون هناك تعب في عدها وتصبح سهلة.

#### ( أنظر رسم الجدول )

| ألوف 🖈         | مئات 🏟            | عشرات ا       | • •       |
|----------------|-------------------|---------------|-----------|
| غ ﴿ أَلْتَ ا ﴿ | ق لم مائة ١ لم    | के । हैं के छ | ا م واحد  |
|                | ر ﴿ مائنان ،      | 黄(心身血黄 生      | ب 🖈 اثنان |
|                | 世代記述者が            |               | •         |
|                | ت ﴿ أربعا مُناع ﴿ | م م أربون ع ا | د 🖈 أربعة |
|                | ت لم خسائده ١     | ن م حسون د م  | ه 🛊 خسة   |
|                | い食られて食            |               |           |
|                | かとがかまりい 会         | ع 🖈 سجون۷ 🛧   | ز 🖈 سبعة  |
|                | ض ﴿ ثمانا لا ٨ ﴿  |               |           |
|                | ظ القسائد و، ا    | ص 🎓 تسعون ۹ 🖈 | ط 🖈 تسعة  |

# فصل في كيفية العمل بجدول الغالب والمغلوب

اعلم أن العمل بهذا الشكل والجدول، إنما يصح حينا بكون هناك شخصان من طبقة واحدة . فإذا كانا غير ذلك، فإنه يؤخذ اسم أحد الخصمين بحروف الجلل، وتحصى أرقامه، ثم يسقط منها تسعة تسعة ، وما يتبق يبحث عن عدده فى الجدول، ويوضع عليه الإصبع، ثم يؤخذ اسم الخصم الآخر بحروف الجلل، ويسقط منه أيضا تسعة تسعة ، ويبحث عن الباقى فى مقابل الإصبع المحلوث عليه . فإذا كانت الحروف حراء ، فإن الخصم الثانى يكون هو المتغلب على الخصم الأول . أما إذا كانت سوداء ، فإن الخصم الأول يكون [ س ١٥١ ] هو المتغلب على الخصم الثانى . وإذا كانت خضراء (ألا يعدث صلح ، فإن الغلبة تكون للشخص الأصغر سنا . ولو فرض أن وإذا لم يحدث صلح ، فإن الغلبة تكون للشخص الأصغر سنا . ولو فرض أن الحرب تتابعت واستمرت ، فلا بد وأن تكون عاقبتها الظفر للشخص الأصغر سنا .

و إذا جاء الحرفان متساويين في الحساب كايبدوان في الجدول ، [ س ٢٠٠٠ ] وذلك مثل الألف والألف والباء والباء والزاى والزاى كان ذلك دليلا على وقوع الصلح بينهما .

<sup>(</sup>١) الوجود في هذا الجدول حروف حراء وأخرى سوداء فقط .

# « فصل »

البرهان على صحة هذه الأعداد هو أن نذكر المعروفين والمشهورين منذ آدم عليه السلام حتى هذا العصر ـ من الأنبياء عليهم السلام، ومن الملوك والمبارزين لنعرف من كان غالبا ومن كان مغلوبا . ثم تُقابل الأسماء . وقد وجد بالتجربة أنه صحت جميع العمليات ، ولم يقع خطأ قط . وحيث أنه لم يقع خطأ في الزمن الماضي ، فسوف لا يقع خطأ أيضا في المستقبل .

ونحن نحسب جميع الأسماء فما تبتى منها يرجع إليه تحت كل حرف فى جدول الغالب والمغاوب حتى تعلم الحقيقة ، ويرتفع الشك من القلب :

# فصل في أسهاء العظهاء والملوك والقدماء

<sup>(</sup>۱) يجب أن يحسب هذا الاسم بأكله يعنى • جان بن جان ، لاجان فقط . والنون المشددة تحسب نونين ( بعنى ن + ن = ۱۰۰ ) .

 <sup>(</sup>۲) فى هذين الاسمين لا يجيء حاصل الجمع صحيحاً (يسى مايتبق بعد إسقاط تسعة تسعة)
 مثلا فى قابيل ( ۱ + ۱ + ۲ + ۱ + ۳ = ۸ ) . ثمانية : يسى تبقى حاء حطى
 لا الجيم وفى هاييل ( ٥ + ۱ + ۲ + ۱ + ۳ = ۱۲ - ۹ = ۳ ) .
 ثلاتة : يسى تبقى الجيم لا الدال ، كما جاء فى نسخة الأصل وفى سائر الأمثلة توجد أسماء لا يصحح
 حاصل جمها ؟ وذلك من قبيل هابيل وقابيل ، وشل هذه الأسما. وضعنا قبلها علامة صليب .
 (٣) يجب أن نضاف ألف إلى هذا الاسم حتى يصحح الحساب .

<sup>[</sup> المنرجم ] : كلَّه بيور في الفارسية يمنى عشرة آلاف ، أسب بمنى حصان . وقد سمي الضحاك بهذا الاسم لأنه كان يملك عشرة آلاف فرس للدلالة على مبلغ قوته وسطوته .

+ «زنكونه» (۱) ، وغلب + «گوذرز كشواذ كان» «پيران بن ويسه» ،

ه به به به به وغلب « ره لهراسب » ، وغلب « گشتاسب » و + « اسفنديار »

و به اب الله الله ه وغلب « رستم بن زال » ابنه + « سهرب » ، وغلب « رستم و به ابن زال » أيضاً + « اسفنديار » ، وغلب « شفاذ » أخو «رستم » «رستم » ،

و به بهن فرامرز » ابن « رستم » ، وغلب « الإسكندر » « دارا » ،

و فلب « بهن فرامرز » ابن « رستم » ، وغلب « الإسكندر » « دارا » ،

و فلب « أردوان » ، وغلب « شيروى » + « برويز » (۲) .

و فلب « أردوان » ، وغلب « شيروى » + « برويز » (۲) .

<sup>(1)</sup> يصح الحساب في هذا الاسم إذا لم نعد الهاه السامنة .

 <sup>(</sup>٢) المراجع: أسماء الملوك المذكورين في هذا الفصل يمكن الرجوع إليها في كتاب غرر أخبار ملوك الفرس وسيرهم الثمالي •

# فصل فى ذكر الرسل والصحابة والخلفاء الراشدين

<sup>(</sup>۱) تبتى الأاف من ابع أبى جهل ، وأما الباء غطأ قطعيا ؛ لأنه على حد تمبير المصنف هسه إذا تساوى الحصاب في الحساب ، فإن ذلك يكون دليلا على الصلح .

<sup>(</sup>٢) لما كان جَمَابِ كلا الانتين مساويا للآخر ، فإنه يجب أن يكون ذلك دنيلا على الصلح .

# فصل فى ذكر السلاطين والأمراء

غلب السلطان « محمود » « قدرخان » ، وكذلك غلب السلطان « محمود » آمير العراق « رستم بن على الديلمي » في لرى ، وهزم الأمير «چغرى» السلطان « مسعود » في دندانقان ، وهزم السلطان طغرل إبراهيم ينال في همدان ، وغلب ط\* السلطان « ألب ارسلان محمد » (١) « قتامش » ، وكذلك غلب السلطان آلب ارسلان ملك الروم « ديوجن » القيصر ، وهزم السلطان السعيد + « ملكشاه » « قاورد » ، وغلب الأمير + « تتش » (٢) + « سلمان ابن قتامش » على بأب حلب ، وهزم الأمير « تكش » (٢) « سليمان [س ٥٠٥] ابن چغرى بولوالج» ، وهزم أمير اسطبلات ملكشاه « التونتاش» الأمير مسعود (٢) بيجز ، ومجمود بن مسعود (٢) على باب سرخس ، وتصالح السلطان

<sup>(</sup>١) عد المصنف لفظ عجد وترك د ألب ارسلان . .

<sup>(</sup>٢) يبق حرف الباء من هذا الاسم كما لوحظ في موضع آخر من هذا الفصل .

<sup>(</sup>٣) الاسمان متماويان في الحساب ، وإذن فبجد أن يكون هذا دليلا على الصلح .

بركيارق مع السلطان محمد ، وهزم الأمير إسهاعيل الملك تقش وانتصر عليه ، 
ب \* ب \*

ب \* ب \*

وغلب السلطان السميد « محمد بن ملكشاه » + ملكشاه بن بركيارق و إياز 
ب \* ح \*

وصدقة ، وغلب السلطان مسمود طفرل وسلمانشاه . ونحن نكتفي بهذا القدر ،

أ \*

وتقاس الأمثلة الأخرى على هذا النحو .

# كيفية العمل بجدول الغالب والمغلوب فيما يتعلق

# بفتح الحصون والمدن

#### فصـــل

حينا تفتح مدينة أو حصن ، يؤخذ اسم الفاتح بحروف الجل ، وتسقط "سعة تسعة ، وما بقى يبحث عن عدده فى الجدول ، ويوضع عليه الإصبع . وكذلك يؤخذ اسم المدينة أو الحصن ، فتسقط منه تسعة تسعة ، ويبحث عن الباقى فى مقابل الإصبع الموضوع عليه . فإذا كانت الحروف حراء ، فإنه يتعذر الاستيلاء على المدينة . أما إذا كانت الحروف سوداء ، فإن هذه المدينة تسقط و يستولى عليها . وإذا كانت خضراء ، فإنه يقع الصلح بين الطرفين .

والآن نذكر عدة أسماء لبعض الأشخاص الذين فتحوا الحصون والمدن .

#### ه فصل ۵

فتح أمير المؤمنين على رضى الله عنه خيبر ، وفتح عرو بن العاص الإسكندرية ،

ب \* ب \* و \* ح \*
وفتح سعيد بن العاص طبرستان ، وفتح عبدالله بن عامي «دارا بكرد»، [س٠٠٤]

ط \* ب \*
وفتح عبد الله بن عامي بلخ أيضا ، وفتح عبدالله بن خازم باورد ، وفتح + حاتم و \*
ز \* ب \*
ابن نعان + ميو ، وفتح ربيع بن زياد پوشنگ ، وفتح ربيم بن زياد سيستان
ح \* ح \* ح \*

وتحسب بقية الأسماء على هذا النحو أيضا . وإذا جاءت حروف الحصن آو المدينة مساوية لحروف الفاتح ؛ فإنه ينظر ما إذا كانا قد أقياقبل ولادة الفاتح ؛ لأنه في هذه الحالة يستولى عليهما . أما إذا كانا قد أقيا بمد الولادة ، فإنه لا يمكن الاستيلاء عليهما .

<sup>(</sup>١) إذا أخذنا الحرف الأخير وحسبنا الدال الممهلة بدلا من الذال المعجمة ، فإنه يصمح الحساب . [ المراجع : ] تركنا الأسماء الفارسية بإملائها ولم نورد تعريبها التي عرفت به في السكتب العربية ، لأن قيمتها العددية محسوبة وفقا لهذا الإملاء .

# طريقة أخرى لمعرفة الغالب والمغلوب

يمكن بهذا الشكل معرفة الغالب والمغلوب دون جدول. فنحن نعلم أن الأعداد من (١) إلى (٩) تشتمل على خمسة أعداد فردية وأربعة زوجية. والآن نبين بطريقة أوضح: أى عدد فردى يغلب عددا فرديا آخر، وأى عدد زوجي يغلب عددا زوجيا آخر، وأى عدد زوجي يغلب عددا فرديا، وأى عدد زوجي يغلب عددا فرديا ؟!.

# « فصل<sup>(۱)</sup> »

الأعداد المتفقة مثل الفرد والفرد والزوج والزوج ، إذا كان كلا العددين فرديا ، فإن العدد الأصغر يخلب العدد الأكبر . فمثلا الرقم (١) يغلب[ س ٤٠٧ ] الأرقام (٣) ، (٥) ، (٧) ، (٩) .

أما إذا كان كلاهما زوجا ، فإن العدد الأصغر أيضا يغاب العدد الأكبر . فالرقم (٣) يغلب الأرقام ٤ ، ٦ ، ٨ .

وفى حالة العدد المخالف مثل الفرد والزوج أو الزوج والفرد، فإن العدد الأكبر (٩) الذي هو الله كبر (٩) الذي هو

<sup>(</sup>۱) في الجدول المرسوم في نهاية هذا الفصل يلاحظ أن السكليات والحروف المتبوعة بعلامة النجعة ، قد كنبت بالمداد الأحركما وردت في نسخة الأصل . واستمال هذا الجدول سهل جداً ، إذ أنه بوجد حرف أحر في كل صف أفق يغلب سائر الحروف الأربعة السوداء . فتلا في الصف الأول يغلب حرف (۱) الأحمر حروف ج ، م ، ز ، ط . أو بعبارة أخرى : يغلب المعدد (۱) الأعداد (۳) ، (۵) ، (۷) ، (۹) . وكذاك في الصف الثاني يغلب حرف (ب) حروف د ، و ، ح ، ا أو أن العدد (۲) يغلب الأعداد (٤) ، (٦) ، (٨) ، (١) وكذا الحال في سائر الصفوف .

عدد فردى ، فإنه يتغلب على جميع الأعداد الزوجية الأصغر منه ، يعنى الأرقام (A) ، (A) ، (B) ، (B

و إذا كان العدد الأكبر زوجيا ، فإنه يتغلب أيضا على جميع الأعداد الفردية الأصغر منه . أى أنك إذا وضعت مثلا العدد (٨) فإنه يغلب الأعداد (٧) ، (٥) ، (٣) ، (١) . وكذلك العدد (٦) الذى هو زوجى يغلب الأعداد . (٥) ، (٣) ، (١) . والعدد (٤) يغلب العددين الفرديين (٣) ، (١) . والعدد (٢) يغلب العددين الفرديين (٣) ، (١) . والعدد (٢) يغلب العددين الفرديين (٣) ، (١) . فإذا عرف كل هذا أمكن فهم الفالب والمغاوب بوضوح .

| غالب، مغــــلوب، |   |   |    |             |  |  |
|------------------|---|---|----|-------------|--|--|
| ط                | ز | A | ح  | ۱۰          |  |  |
| 1                | ۲ | و | ٥  | به          |  |  |
| ب                | ط | ز | •  | ج•          |  |  |
| ج                | 1 | ۲ | و  | <b>\$</b> 3 |  |  |
| د                | ب | ط | ز  | 44          |  |  |
| ۵                | ح | 1 | ٦  | وه          |  |  |
| g                | د | ب | ط  | زه          |  |  |
| ز                | ۵ | ح | .1 | ح•          |  |  |
| ٦                | و | د | ب  | طه          |  |  |

# خاتمية الكتاب

اشترطت في فهرست هذا الكتاب أن أختمه بالملح والفكاهات ، ولكن طائفة من العظاء والأصدقاء ألحوا على أن أتحلل من هذا الشرط [ ص ٤٥٨ ] وأتخلص منه ، لأنه مناف للأدب ، وأشاروا على بأن أفرد لذلك كتابا مستقلا يكون متمة للخواص ونزهة للعوام، وأن أختم كتابي هذا بالدعاء للملك، وألا أخلطه بالهزل، وأن أقصره حتى نهايته على الفوائد العلمية والدعاء لدولة سلطان العالم . و إنى أدعو الله تعالى أن يجعل شمس دولته ، وظل إقبال سيادته ــ وهو سلطان العالم ذو القرنين الثاني ، قيصر الزمان ، إسكندر العصر والأوان ، غياث الدنيا والدين ، كهف الإسلام والمسلمين ، أبوالفتح كيخسرو بن السلطان العادل قليج ارسلان – مضيئة ودائمة حتى قيام الساعة ، وأن يجعله وارثا ملك سلاطين آل سلجوق وتاجهم وعرشهم ، وأن يجعل في يد اقتداره ، أقاليم العالم وزمام الحل والعقد في بني آدم ، وأن يجعل في قبضته أعمال الدنيا ومصالح العالمين. ولتسكن رقاب الملوك وجبابرة العالم خاضعة ومستخرةلأوامرهونواهيه حتى يحضر عبيده من جميع الأطراف ويتوجهوا إلى حضرة السلطان الأعلى -أعلاه الله-ويعبروا في سبيل ذلك المنازل والمراحل ، وينظموا له المدائح .

[أبيات فارسية في الأصل(١) ، ترجمتها: ]

كل نظم يخرجه جهد الإنسان،
 إنما يكون في مدح الملك الميمون.

<sup>(</sup>۱) من البيت الثالث حتى آخر القصيدة من شعر شرف الدين شفروه الإصفهاني في مدح السلطان طغرل بن ارسلان ( انظر تذكرة الشعراء لدولتشاه ، طبع ليدن سَ £ ١٠٥ – ١٠٥ ) .

- اقرأ نصفه المكتوب ، فإن نصفه الآخر ،
   ممنوى وموزون في الصور .
- ويتساوى البشر وسكان البحر والجن والملائكة ،
   في الخضوع السلطان .
  - غياث الدين كيخسرو الذى وجد،
     التاج والعرش والعلم والخاتم.
  - ومطربه وطباخه وفرسه وكاتبه ،
     الزهرة والشمس والقم والمشترى .
  - الهواء والتراب والماء والنار على بابه ،
     هم الحازن والصراف والرسول والصائغ .
- ف ظل عدله يعيش في تضامن ،
   الأسد وحمار الوحش والذئب والكبش والحجلة والصقر .
  - وفى كف غلمانه وأحبابه ،
     الرمح والسيف والنشابة والعلم .
  - لتكن السهاء فراشا له حتى يقيم من أجله ،
     القصر والسرادق والطبل والعلم .
    - وتظل مشوية على سماطه ،
       البقر والسمك والخيل والغنم .
    - البحر والمعدن ينثران لحضرته ،
       اللؤلؤ واليافوت والدينار والدره .
  - والمطربون في مجالس الحفل يمسكون ،
     البربط والعود والرباب والناى والدف .
    - حـ ولقد توطن في بستان عيشه ،
       الورد والصنوبر والسرو والسنديان .
  - ولقد صار العقاب والعنقاء والفيل والكركدن، صيداً لصقره وفهده.

[ 509 00 ]

- ـــ وصارت الشمس والقمر والزهرة وعطارد في الحفل، طبلا وكأسا وطستا وحوضا.
  - وقد تسلطت على أبدان أعدائه ،
     القنفذ واللقلق والغراب والحدأة .
  - ... والبلبل والقمرى والحجلة والقبرة قد أحدثت . في بستانه أصوات آلات الطرب .
    - فليبق مجلوا في بستان مراده
       العندلس والبغاء والطاوس الفحل.
      - ليتخذ الملوك من نعل جواده ،
         القرط والسوار والطوق والحزام .
    - وعلى جسم أعدائه ليتقطع إربا إربا ،
       الدرع والخوذة والبلطة والترس .
    - ولينفذ في جسم خصومه ،
       الدبوس والنشابة والرمح والسهم والفأس .
- ولتكن محملة بالأثمار حداثقه وضياعه الكثيرة ،
   ولتكن مثمرة بالتفاح والنارنج والاترج والرمان والسفرجل .

## ذكر الرقريا

عند ما جلستُ في صومعة الهموم وعش الغموم و بيت الأحزان ، التزمت زاوية العزلة ، واخترت التجرد والوحدة ، وآثرت الفراغ والانزواء ، واشتفلت بالرياضة والقناعة . وبعد أن وقعت حادثة السلطان السعيد ، القاهم الشهيد طغرل بن ارسلان - قدس الله روحه العزيزة ، وأبتى المولى وارث عمره ودولته - لم أعرف شخصا في مرتبته ومنزلته لأقوم على خدمته فانطويت على نفسى . وذات ليلة اتشحت فيها السهاء برداء أسود ، وعقدت خمارها على وجه الفلك .

## [ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

ـــ وليلة حالكة السواد مثل معدن الشبه المطلى بالقار ، لم يبد فيها بهرام ولا زحل ولا عطارد .

تعبت حدقة عينى ، وهجم جيش التفكير على ، وتراكمت أماى الهموم حتى خشيت على روحى الجريحة أن تغيب عن عالم الطبيعة ، فغفلت عن كل ما كان يرد إلى حسى ، ولم تقبل عينى كل طيف كان يداعب حدقاتها ، وطرقت مزامير داود باب سمعى ، فلم تنفذ واحدة منها إلى داخل أذنى ، [س٠٤] بل كانت سببا فى ألى وهمى ، وتخلت الحواس الخمس عن وظائفها ، وسقطت الأعضاء السبعة عن دائرتها . فأخذت أحيانا أقول لنفسى : إنه بغير مخدوم وعمدوح كريم سوف يبقى بستان على عديم الممر مهملا ومعطلا ، و بغير عطائه الغزير ، لا أستطيع أن آمن غارة الفقر . ولما كنت قد خدمت مثل هؤلاء الملوك الجبابرة والعظاء المشهورين ، فكيف أنسجم مع الأخساء الحقيرين ، والدون للغرضين ، وكيف أقوم على خدمتهم ؟!...

[ مصراع فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

ــ إذاكنت قع توجت ملكا ، فكيف أرضى أن أكون حارسا . . ؟ ا

مثل: « والليث لا يخضع للأرنب » .

## [ فهلو ية <sup>(١)</sup> : ]

من كه بوسته بى لوباره جانان جه هركى لوبدندان ها نكيرام وأخذت أحيانا أقول لنفسى يا ليت قمرا من برج السلاطين ، أو ملكا من ملوك الأرضين ، يظهر من سلالة السلاجقة حتى يطمئن القلب إلى خدمته .

<sup>(</sup>١) المراجع : منى هذه الفهلوية غير معروف ، وقد أثبتناها كما وردت في الأصل والفهلويات عموماً موضع درس .

وفي هذه الأثناء عانق سلطان عقلي في مستقره الأبيض من الرأس - عروس إنسان العين ، وراح في حلم لذيذ ، أسدل فيه ستار الأجفان على حدقة العين ، وأبرز فيه الأهداب والوجه إلى العالم العلوى ، ثم سلك طريق الأنفاس بغير مشقة ، وصعد المرتقى والسلم فرأى عش القديسين ، وسمع أصوات الملائكة ، فصاح به هاتف من الغيب وقال : « أبشر فإنهم يدقون في الأفلاك السبعة النوبات الخس لسلطنة آل سلجوق . وها هو ذا يشرق من أبراجهم ملك كريم كأنه القمر ، يستولى على الملك ويظفر بما ظفر به أسلافه من مرتبة ومنزلة . وقد قامت دولة آل سلجوق من «إسرائيل» ، وكان الجد السابع للسلطان ، وكان هُو أَ كَبر وأعظم إخوته . فلما غدر به مجمود بن سبكتكين وسجنه ، قام إخوته طلبا للثأر . وكان هذا سببا لوصول الملك إليهم . ولكن حاقت الهزيمة بهذه الدولة بسبب استيلاء جماعة من أتباعهم الطاغين ، وسينهض من نسل إسرائيل سلطان في سيرة سلمان ، وسريرة أنو شروان ، وعدل عمر ، وفضل [ س ٢٦١ ] كسرى ، يخضع له الإنس والملائكة . واستيقظت من ذلك الحلم العذب ، وقد أحسست بالطرب، وعقدت العزم على خدمة هذا السلطان، ولم أنم سنة أخرى حتى نظمت هذا الدر ، وقلت هذه الأشعار ، وجمت أبكار الأفكار ، وأخذت أطوف الآفاق ، وأجوب الولايات ، ولكني لم أجد أثرا لهذا السلطان في أي مكان .

وأخيراً سمعت عن صيت الكرم والمروءة ، وسمة النفوذ التي امتاز بها السلطان السميد ركن الدنيا والدين - قدس الله روحه العزيز - ولا زال المولى السلطان الأعظم وارثا لتخته و بخته ؛ فرأيت أن أتوجه إليه ، ولكن أخطأ فكرى وقال : أيكون هو الشخص الذي أود أن أؤلف باسمه هذا الكتاب ؟ .

فلما عرفت الأحوال بالتفصيل ، اتضح أنه كان غاصبا للملك (١) ، وأنه هو الذى امتدت يده بالفدر ، إذ كان والده قد عهد بولاية المهد إلى الملك السعيد – خلير الله ملكه .

مثل: « رجع الحق إلى أهله » .

أبقى الله هذه الدولة ، وجعل أطناب خيمة عظمتها متصلة إلى يوم القيامة ؟ لتكون دولته مقدمة الدول ، وزعيمة المالك . ولقد وصل إليه الملك أبا عن جد ، وهو جدير بالسيطرة والملك خلفا عن سلف ، وهو نفسه جدير بما ينبغي له .

## [ أبيات فارسية في الأصل ، ترجمتها : ]

- ــ إذا جاء الأمر على خلاف ما تهوى يا ملك العصر ، وكان في مد خصمك عدة الملك والدولة
- فإن صيحات وتضرعات كثيرة تتجه إلى عتبة ذى الجلال ،
   لكى يصون مملكتك من الحاسدين لجاهك .
  - وهذه هى المملكة باقية اليوم فى يدك وحتى الابد ،
     وبتلك البشرى سوف يزيد سرور الفلك .

وظللت فى تحير وتفكير ، حتى قدم السيد الأجل العالم المحترم صاحب الحظ المقبل ، جمال الدين ، كال الإسلام ، شرف التجار أبو بكر بن أبى العلاء الرومى \_ أطال الله عمره ، وطيب دهم، وعيشه \_ إلى دار الملك هذان \_ حماها الله \_ فنشأت صحبة بيني و بينه ، ورأيت منه المحبة والميل لأسرة آل سلجوق ؛ [ ص ٢٦٠ ] إذ كان طوال يومه يشتغل بنشر معدلة ، وذكر منقبة سلطان العالم غياث الدين \_ عن نصره \_ و يذبع بين أمراء العراق والصدور شرح سيرته ، و يشيد بعدله \_ عن نصره \_ و يذبع بين أمراء العراق والصدور شرح سيرته ، و يشيد بعدله

<sup>(</sup>۱) يعنى ركن الدين ( أخو كيخسرو ) الذي كان منتصبا العرش ، بينما كان كيخسرو هو ولى العهد الحقيقي .

واستعداد جيشه ، وقضائه على الكفار ، وخوضه غمار الحروب ، وفتحه بلاد الكفر . حتى جعل أمراء العراق يحبون سيد العالم .

وكان يطوف بالمدارس و يزور العلماء والزهاد، و يحدثهم بحكايات قتاله مع الكفار، وفتح مدينة « انطالية » التي لم يكن في مقدرة أي سلطان أو ملك مسلم الاستيلاء عليها من قبل، وكيف خلص كثيرا من المسلمين الذين ظلوا أسرى أذلاء عدة سنوات في أيدى الكفار؛ فأنقذهم بذلك من ذل الأسر، مما حدا بالعلماء في مدارسهم والزهاد في صوامعهم إلى أن يجعلوا وردهم الدعاء لدولة هذا الملك، معتبرين ذلك فرض عين عليهم، وأخذوا يطابون من الملك ذي الجلال أن يمده بالفتح والنصر والإقبال والدولة.

[ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته :] — حينها يعدل ملك العالم مع أهل العالم ، فإنهم جميعا يرجون له الإقبال والتأييد .

ولما لمست في السيد الأجل جمال الدين ـ دامت سعادته ـ ميله ومحبته لى ، محت له بسر هذا الكتاب ، وبينت أنه قد صار مطلوبا ومرغوبا فيه . فقال : سأوصل هذه الأعجو بة العالمية إلى السلطان ، وسأنزل هذه النادرة التي انفرد بها الزمان منزلها ومحلها ، فأنغام البلابل تطيب في الرياض . و يجب أن يذاع مدح هذه الدولة صاحبة النعمة حتى يقرأه الصغير والكبير والحقير والعظيم ، فيعرفوا عظمة سلاطينهم ؛ فإن صيتهم ذائع في جميع أطراف العالم بحيث يترنم بمدحهم جميعا ، الوافد من طريق بعيد يستغرق شهرين .

ولما سمعت أنامؤلف هذاالكتاب ، ذكرعظمة السلطان ، وأنه سيد العالم ، السلطان الأعظم ، مالكرقاب الأم ، مولى ملوك العرب والعجم ، سلطان أرض الله ، حافظ بلاد الله ، ناصر عباد الله ، معين خليفة الله ، غياث الدنيا والدين ، كهف حافظ بلاد الله ، ناصر عباد الله ، معين خليفة الله ، غياث الدنيا والدين ، كهف حافظ بلاد الله ، ناصر عباد الله ، معين خليفة الله ، غياث الدنيا والدين ، كهف

الإسلام والمسلمين ، ظل الله في الأرضيين ، مطيع الحق ، مطاع الخلق ، وارث ملك ذي القرنين ، إسكندر الزمان ، صاحب الدنيا ، [س ٢٦٣] مالك الأقاليم ، مانح التاج « أبو الفتح كيخسرو بن السلطان السعيد قلج ارسلان » \_ أعلى الله شأنه ، وأيد سلطانه ، وشيد قواعد ملكه ودولته \_ لم أقتصر على هذا الكتاب ، بل صمت على أن أؤلف كتابا جديدا ، وأنجز مؤلفا آخر ، أكتب فيه جميع الأحداث منذ عهد آدم حتى انقراض العالم ، وأسجل فيه تواريخ الأنبياء والأولياء ، والملوك والغزاة وأسماءهم ونسبهم وسيرتهم وسريرتهم ، وأذ كر السير الحيدة لكل واحد منهم على حدة ، وذلك لكى يقرأه ملك وأذ كر السير الحيدة لكل واحد منهم على حدة ، وذلك لكى يقرأه ملك الإسلام الملك السعيد ، غياث الدنيا والدين \_ مد الله ظلال دولته ، وأعلى الله رايات سلطنته \_ فيختار منه لنفسه الأحسن والأجود ، لأنه بحمد الله تعالى في ربيع الدولة ، وأول السيطرة ، وعنفوان التوفيق ، ومطلع الشباب وعز الدولة .

ولقد فتح الأرمن ، ونكب ليفون اللعين ـ خذله الله ، ودم عليه وأخزاه ـ وحاصره ، واستولى على قلاعه وولاياته ، وضم البلاد الإسلامية الأخرى ، ولم يكن ذلك فى مقدور غيره من ملوك المسلمين . و إذا كان السلطان قد تركه يعبث عدة أيام ، فإن ذلك كان فقط من قبيل الاستعداد للقضاء عليه . « فمهل الكافرين أيام ، فإن ذلك كان فقط من قبيل الاستعداد للقضاء عليه . « فمهل الكافرين أمهلم رويدا (۱) » . فلم يلبث أن استرد منه الخزائن واستولى على الدفائن ، وعادت الولاية من أخرى إلى المسلمين .

[بيت فارسى فى الأصل، ترجمته: ]

لقد زينوا البقرة من أجل ذبحها ،
 ولا شك أن خصمك أبله إذا لم ينتصح .

<sup>(</sup>١) قرآن كريم ، سورة • الطارق ، آية ١٧ .

و إن ذلك الململون ليموت بغصته ، ويقضى عليه الحزن والسكمد ، يمسكه حيش السلطان بين أنيابه . وقد عجات سعادة السلطان وظفره بنهايته ، وهو يعلم أن الدواء الشافى لدائه الذى لا يعالج ، هو السيف البتار لملك العالم .

## [ بيتان فارسيان في الأصل(١) ، ترجمتهما : ]

- غصص خصمه كالافلاك ، طبقات فوق طبقات وهو يحطم ما يحلبه الفلك لخصمه من سعادة .
- ولو استراح الخصم بضرب عنقه ، فهو محق في اعتقاده
   فاذا يستطيع أن يفعل . . إن راحة الشمع في قطع عنقه

وبهذا الفتح الذى حدث ، ووصل نبأه إلى كل مكان من ديار [س، ٢٠] الإسلام ، كان الناس يتوجهون بالدعاء للسلطان ، ويطلبون له العون والمدد فى صلاة العشاء ، حتى يزيد الله – عز وجل – فى نصره وتأييده ، وتثول جميع بلاد الكفار وقلاعهم إلى سيطرة سيد العالم الملك السعيد . وبهذه البشرى تهدأ وتستريح روح نبينا محمد المصطفى عليه أفضل الصلوات والتحيات ، فتقف فى حفرة الكبرياء ، وتلتمس من الله – تعالى وتقدس – أن يمدالسلطان بالفتح والظفر ، حتى تسيطر على جميع أطراف الدنيا ، وحتى يدوم لك الملك .

وليفون اللعين ما هو إلا كلب حقير إذا ما قورن بخصمه ، ومن هو ليفون ؟ ! . . . إن سيف السلطان يأبى أن يتلوث بمثل دمه النجس .

> [ مصراع فارسى فى الأصل ، ترجمته : ] « لا تضرب الذبابة بقدم الفيل .

وسوف تصل الرايات المنصورة لكسرى الثانى ، غياث الدنيا والدين \_ إلى أقصى بلادالترك \_ والخطا والختن ، وسوف يمنح عبيده وأتباعه تلك البلاد .

<sup>(</sup>١) من قصيدة لمجير البيلغاني .

#### [ بيتان فارسيان في الأصل(١) ، ترجمتهما :

ــ كل ملك جدير برايتك،

. داخل في نطاق ولايتك .

وذلك الذي لا يكون في حوزتك أيضا ،

تخيل أنه لك واسعد بذلك .

ليجعل الملك تعالى رايات دولة السلطان مرفوعة كل يوم ، ما دام للفلك الحركة والانقلاب ، وما دام اللأرض الاستقرار والهدو ممن كل فتنة واضطراب ، ولتبعد عين السوء عن هذه الدولة ، وليجعل الله وصول هذا الكتاب إلى تلك الحضرة مباركا ميمونا ، وليمتع الله مؤلفه بالقبول والمثول في خدمة السلطان عحمد وآله .

#### [ أبيات فارسية فى الاصل ، ترجمتها :]

\_ ليدم كيخسرو عادلا ما دامت الدنيا ،

وليدم كيخسرو العادل ملـكا للإنسان والجن.

\_ وليبق سيد العالم غياث الدين والدولة ،

وليظل كيخسرو فاتحا مظفرا.

[ ص ٤٩٥ ]

آخذ الجزية من الاعداء ومانح التاج للاصدقاء ،
 ليظل كيخسرو العادل في الدنيا حتى الخلود .

\_ الآمر بالعدل ، الواهب للإنصاف ، الفاتح الآقاليم ومانح الممالك ، لبدم كيخسرو رحيا شفوقا على رعيته .

وليظل كيخسرو سيدا وصاحب الفران ،
 في بمالك الاقالم السبعة وعلى ملوك العصر .

- قد استولى على ملك الاقاليم السبعة ودان له الناج والعرش، ليدم كيخسرو مبتهجا وعمتها بالعمر المديد.

<sup>(</sup>۱) من مثنوی لیل والمجنون لنظامی ( خسه ، طبع طهران س ۲۷۷ ) .

- عرش إقباله في الروم وخطبة مدحه في الصين ،
   ليدم كيخسرو بطلا على جميع الممالك .
- وحيثها يوجد ملك حتى الفغفور وخاقان الصين ،
   ليدم كيخسرو متقبلا منهم الهدايا .
- \_ وليدم كيخسرو حاكما في الزمان ، مادامت الارض في مقرها والفلك في دورته ، وما دام الليل والنهار يتعاقبان
  - وليظل كيخسرو جانيا ثمار تلك الروضة ،
     التي هي روضة للرياحين ؛ العالم .
    - مادامت الطبائع تتأثر بالسعد والنحس،
       ليدم كيخسرو قرينا السعادة ·
  - وليدم كيخسرو في أمان من الحوادث ،
     بعيدا عن أحزان العالم ، هانثا على عرش الملك .
  - وليدم كيخسرو ملـكا على ،
     الروم والروس والترك والصين ومصر والشام حتى حدود الهند .
    - ليأخذ السلطان أملاكه من الاعداء بالسيف ،
       وليظل كيخسرو بوزعها على الاصدقاء بكتابة القلم .
- وليدم فيهاكيخسرو آمرا، الأفلاك السبعة وكواكما وكرة الأرض وجوهرها،
  - وليظل كيخسرو يزيل الغم ويجلب السرور ،
     الخلق ولنفسه وهو على عرش الملك حتى الخلود .
  - وليكن كيخسروكالاسد صاحب السيف، وكالجبل المستقر في القتال،
     وليظل مبينا لهذا المعتسى.
    - وإذا ظهر الاعور الدجال فی طوفان الغم ،
       فلیکن کیخسرو ، المهدی ، فی آخر الزمان .
      - ليبرزكيخسرو العادل للعدو ،
         كالضرغام فى ساحة القتال يوم الهيجاء .

- الملك الذي توضع الرؤوس والأعناق على عتبته إجلالا ،
   ليكن هو كيخسرو العادل .
  - وأمام كل ملك ، وفى كل عهد وقول حتى الآبد ، ليدم كيخسرو محمر الوجه مثل الارغوان .
    - وليظل كيخبرو في الارض والسماء ،
       ملكا مظفرا آمراً جديرا بالحكم والسلطان .
  - لقد صار عش السلطنة عقيها مرة أخرى يامولاى ،
     فليظل كيخسرو طائر الإقبال في هذا العش .
    - وفي هزائم الاعداء يوم القتال ،
       ليكن كيخسرو العادل مثل الافعوان الكاسر .
  - وليعمر بستان الدنيا بسبب إنه اف الملك ،
     ثم ليدم كيخسرو العادل فرحا طروبا في هذا البستان .
- وليظل كيخسرو لمادحيه الذين يصلون من أطراف الممالك ،
   مصدر الكرم الذى للبحر والمنجم .
- وهذا المسافر الذي قدم مادحا من طريق بعيد يستفرق شهرين [س ٤٦٧]
   ليدم كيخسرو العادل ناثرا الذهب على رأسه .
  - \_\_ وكل تعب وانكسار لاقاه هذا الضعيف من جور الاخساه، \_\_ ليكن جبره في ضمان كيخسرو العادل.
    - وليرحب السلطان ولينعم على هذا الضعيف ،
       وليظل كيخسرو مانحا المال واهبا العطايا مستضيفا .
      - ــ وياربكا أعطيته الدنيا . . . ، اجعل كيخسرو العادل جليس الحور في الجنة

تم السخ الكتاب فى غرة رمضان سنة خمس وثلاثين وستمائة على يدى الضعيف المحتاج إلى عفو رب الناس الحاج إلياس بن عبد الله الحافظ القونوى ، حامدا لله على نعمه ، ومصليا على نبيه محمد وآله وأصحابه أجمين (١).

( تم كتاب راحة الصدور بعون الله وتوفيقه )

وقد تمَّ نقله إلى اللغة المربية في يوم الأحد ١٢ من شوال سنة ١٣٧٦ هـ الموافق ١٢ من مأيوسنة ١٩٥٧.

والحد لله أولا وأخيراً ؟

<sup>(</sup>١) المراجع : هذه العبارة وردت هكذا بالعربية في أصل الكنتاب .

# كشاف الكتاب

- ١ ــ فهرست أسماء الرجال
- ٢ ـ فهرست الأماكن والقبائل والطوائف
  - ٣ ـ فهرست الكتب المذكورة بالكتاب
    - ٤ ـ فهرست موضوعات الكتاب

# فهرست أسهاء الرجال

مختصر القدوري في نهرست الكتب)

(1)

أحمد بن محمد بن عمر الناطفي (انظــ آدم ابو البشر ۲م ۹ ۸۸ ۹ ۹۲ ۱۰۴ ۱۱۰ الناطفي أحمد بن ملكشاه ، أبو شجاع ٢١٥ 4 197 4 198 4 199 4 198 4 179 4 أحمد بن أبى منصور بن محمد بن منصور \* TOX : TET : TA : TAE : TOY : TY1 البزاز القاساني ، شهاب الدين ١٧ ، ٩٥ 757 6 750 6 077 أحمد بن مترجهر شمست كله ، شمس الدين ابراهيم أمين الشواربي ، الدكتور ( أنظر : 1.7 6 1.7 6 17 مراجع الكتاب ) احمد ابو نصر (انظر نظام الملك أحمد) ابراهيم اينال (ينال) ١٥٨ ، ١٦٨ ، ١٧١ ؟ احمد بن نظام الملك (انظر نظام الملك أحمد) TAS & PAT اخواست بن بشنك ١٢٦ ابراهيم الخليل (النبي) ٢١ ، ٦٢٨ آدریس (النبی) }}ه ابراهیم طفقاج خان بن نصر ۲۰۷ الادريسي صاحب نزهة المستاق ١٩٠ ابراهیم بن مسمود الفزنوی ۱۰۷ ادوارد براون (انظر : براون) ابراهیمین یحیی الکلبی الغزی ، أبواسحاق، ارجاسب ۲۲۷ الشامر ١٠٥ ابراهيم بن يزيد النخمى ، الغقيه (انظر اردشی بن بابك ۲۸۰ ، ۲۲۲ اردوان ٤ الملك الاشغاني ٦٢٧ النخمي) ۷۹ه ، ۸۸۲ ارسطا طاليس (أرسطو) ٢٥ ، ٦١٩ ابلیس ٤٤٥ ، ٦٢٦ ارسلان ابه ، الامابك ۲۸۸ ، ۲۵۳ ، ۲۷۷ أتسر بن محمد بن نوشتكين ، خوارز مشساه أرسلان أرغون ، مم السلطان بركيارق ٢٢١ 74 > 407 > 357 > A67 > 710 أرسلان الجاذب ، والى طوس ١٥٢ ، ١٥٤ ابن الاثير (أنظر الديخ بن الأثير في فهرست ارسلان بن طفرل ، السلطان ركن الدين ١٤ ، 6 117 6 AY 6 3Y 6 09 6 YY 6 Y1 6 17 أثير الاخسيكتي ؛ الشاعر ٩ ، ٢٢ ، ٢٩ ، ٤ 4 TAX 4 TAR 4 TAO 4 TTY 4 188 703 2 YO3 4 \$10 4 \$.4 4 \$.A 4 \$.7 4 \$.7 4 T14 احمد بن حنيل ، الامام ٥٠ ٩٦ < 104 4 174 4 170 4 177 4 17. أحمد خان ، حاكم سمرقند ٢٠١ ، ٢٠٣ ، 103 2 100 TOY أرمانوس ، ملك الروم ١٨٨ ، ١٨٩ ، ١٩٠ آيو أحمد الدهستاني عمسسروك ، وزير از ابه ، مملوك الاتابك قزل أرسلان ٤٨٣ ، طفرليك ١٥٩ 3.43 أحمد بن عبد الملك بن عطاش ٢٠٦ ، ٢٣٩ ، أزبك ، أخسنو الاتابك أبو بكر ١٣٨ ، ٣٩٥ ، 337 : 737 6 08A 6 080 6 088 6 087 6 087 6 08. أحمد الففاري ٢١ 00Y 6 00[ 6 00. أحمد بن فارس ، صاحب المجمل في اللغة ازدمر ، این شحنة اصفهان ۱۸۶ 148 Tic 133 احمد بن محمد بن على الراوندى (تاج ابن اسحاق ، صاحب سيرة النبي ٥٤ الدين) خال المسنف ١٢ ، ٨٥ أبر اسحاق الفقامي ، المتمد ١٦٧ أحمد بن محمد القدوري الفقيه (انظـــر

مدا الكتاب ١١٤٢ اسرائیل بن سلجوق ۱۱۵ ، ۱۴۵ ، ۱۴۱ ، أمير انشاه بن قاورد ۲۰۰ 6 177 6 107 6 101 6 10. 6 187 6 18A الأمين بن هارون الرشيد ، الخليفة ٦٢٨ 771 أمين الدين المختص ، قائد تلمية فرزين اسفندیار ۲۲۷ TYT اسقلبیادس ، طبیب بونانی ۹۰، أمية (بنو) ١٢٧ الاسكندر اليوناني (الاكبر) «أو القرنين» و٢٥ اناسوغ لى (انظر أيضا ) محمود اناسوغلى) Y3 > 75 + 771 + 717 + 177 + 307 > اندریمان ، اخر آفراسیاب ۲۲۹ انر ، أمير الجيش ٢١٨ ، ٢١٩ ، ٣٢٧٠٢٣٣ 787 4 770 4 777 4 717 4 00 4 6 6 8 انس (انظر ایضا مالك بن انس) ۸۸ ، ۷۸ ه اسماعيل الجرجاني ٢٤ أتورى ، الشاعر ٩ ، ١٧ ، ١٠٧ ، ٢٦٣ ، اسماعيل بن أبي الحسن عباد (انظرالمباحب 4 11Y 4 117 4 110 4 11T 4 11T 4 11. بن میاد) **EST 4 TT- 4 TSA** اسماعيل بن يانوتي ، خال الســــلطان انوشتكين شيركير (صاحب آبه وساوه) ٢٤٧) برکیارق ۲۰۸ ، ۲۱۸ ، ۲۲۰ 137 الأسود العنسى ٧٩ أنوشتكين غرشجة ٢٥٧ أشرف ) السيد (أنظر حسن الغزاوي) انو شروان ۲۶ ، ۲۲ ، ۱۱۲ ، ۱۲۵ ، ۱۲۷ ، أمز الملك عبد الجليل الدهستاني ، وزير < T.0 ( TO) ( 187 ( 177 ( 171 ( 17. السلطان بركيارق ٢١٤ 6 779 6 007 6 891 6 800 6 791 6 777 افراسیاب ۲۲۲ 737 افريدون (انظر فريدون) انو شروان بن خالد ۸ ، ۳۲۵ افلاطون ۲۲۸ أنو شروان بن فلك المعالى قابوس بن وشمكي افسئقر بيروز كوهى ، من أمراء السلطان 100 محمد بن محبود ۲۸۲ أهرمن 197 أنسئقر تسيم الدولة ، والى حلب ٢٠٢ ، أويس القرئي ٢٨٣ TIA ای آیه مؤید بزرك من أمراء سنجر ۲۷۱ ، ال افراسیاب ۲۲ **177 : 177 : 177 : 177** الب ارسلان ، السلطان عضد الدولة أبو شجاع محمد ۱۲۲ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۸ ، اى ابه (أو \_ ابيه) (أنظر جمال الدين اي أبه } 714 6 004 6 718 6 146 أى ابه ، مملوك الأتابك بهلوان (أنظر جمال البغوش كون خر ، حسام البدين الامير الدين أي آيه ) السلاحي ، من أمراء السلطان محمسد بن الل الأسي ١٦٥ ، ٢٦٦ ، ٢٢٧ ، ٢٤٢ ، ٢٨٢٠ 2.A 6 777 2 A.3 7 7. 4 8.7 4 747 البنداري (ابو الفتح) ۸ ، ۹ ، ۲۲ ايتنبش ، أمير العراق ١٨ه ، ١٩ه ، ١٥ه التونتاش ٦٢٩ ابتكين السليماني ، شحنة بغداد ١٧٢ ، آل خاقان ۲۲ 146 4 144 الم باربك الفرحيني ( انظر جمال الدين أي ایرج بن افریدون ٦٢٦ ابه) ايلدكز ، شمس الدين ، الاتابك الاعظم ٨٢، الخان الكانر الخطائي ( أنظر كورخان

الخطائي)

الياس بن عبد الله الحافظ القونوي الناسخ

· ( - T · T11 · T11 · TAY · TAE

بقراط ٩٠٠ بکتفدی ، حاجب ۱۵۵ ، ۱۵۲ بكتمر ، ملك أخلاط ٩٠ ابو بكر السممائي ٧٢ ابر بكر الصديق ٤٠ ، ٥٤ ، ٢١ ، ٧٧ ، ١٩ PA7 ' - Y7 ' Y30 أبو بكر نصرة الدين ، الاتابك ٦٥ ، ٦٦ ، 6 007 6 087 6 087 6 07A 6 0.7 6 8A. 300 A00 بكرك ، حاجب السلطان الب ارسلان ١٨٦ البلخي ١٣ بلكابك ، الاسم ٢١٨ ، ٢١٩ بلوشیه (المستشرق) ه ۱۲ ، ۲۷ بنو یکر ۲۴ ینو سعد ۲۶ بنيامين ٢٥٣ بهاء الدين خواجه ، ممدوح الخاتاني ٢٤ بهاء الدين سنباط ، من أمراء الأتابك أبيبكر 730 3 730 بهاء الدین أبر العلاء الراوندی ۲٫۵۰ بهاء الدين تيصر ، من أمراء السلطان مسمود 764 بهاء الدين اليزدي ، أستاذ المسنف ١٣ ، 1.8 بهرام ۲۹۰ بهرامشاه الفزنوي ۱۰۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۸ ، 177 بهمن بن اسفندیار ۹۲۷ ابن اليواب (الخطاط) ٩٦ ) ١٩٤ بوزایه ، صاحب نارس ۲۲۶ ، ۲۲۷ ، ۲۲۹ · TE1 " TEA " TED " TET " TET " TE. 1.3 بوزان أو بوزان ، عماد الدولة ، والى الرها 111 4 TIX 4 T-T أبن البيبي (أنظر مختصر سلجوتنامه) ٦ ١٩٠ ·7 : 170 بیزن بن کیو ۲۲۱ بيغو أرسلان ١٤٥ بيورسب ( أنظر أيضا الضحاك ) ٦٢٦

البيهتى ( أنظـر تاريخ البيهـتى ) ٧ :

4.3 4 6.3 4 6.7 4 6.7 6 6.7 6 6.7 6 6.4 173 اللقفشت (قفشت ونقشت) بن قيماز اجمال الدين ، حاجب ، ٢٧١ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٨١ ایلك خان نصر بن على بن موسى ) ملك ما وراء النهر ١٤٦ ، ١٤٧ ابنانج ، حسام الدين ، والى الرى ٣٧٣ ، · 11 · 4 77 · 777 · 777 · 777 · 777 **EAE 6 ETE** اينانج خانون ، زوجة الاتابك محمدالبهلوان 0.Y 6 0.7 0.0 6 0.1 6 EY1 6 ETT اینانم بینو ۱۰ اخربك ۲۲۵ ، ۲۲۵ (-) بابا جمعر ، من أولياء همدان ١٦٠ بايا طاهر ، من أولياء همدان ١٦٠ ، ١٦١ الباخرزي ، صاحب دمية القصر ١٧٢ بارمان ، البطل التوراني ٦٢٦ بايزيد (السلطان) ١٥ البخاري (انظر صحيح البخاري) ؟} ، ٢١ ، 671 2 977 2 783 بدر الدین قرائز ، الاتابکی ۱۸۰ المستشرق ادوارد Browne براون ه ، ۲ ، ۱۲ ، ۱۲۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۹ ، 737 > A.T. البرزمن (يوسف) ١٩١ / ١٩١ برسق ( امر الجيش ، اسفهالار ) ٢٢٤ برسق ، والى ليشتر ٢٣٢ بركيارق بن السلطان طغرل ٨٣ بركيارق بن ملكشاه ، السلطان دكن الدين ابو الظفر ۸۲ ، ۱۱۹ ، ۱۳۳ ، ۱۶۳ ، ۱۷۹ ، < TIA < TIY < TIO < TIE < TI. < T.A. 4 TTE 4 TTT 4 TTT 4 TT1 4 TT. 4 T19 ATT . FTT . ATT . ATT . YOT . TTE برهان (آل برهان) ۷۲ برهان ، السيد الامام ( برهان الدين عبد العزيز بن مازه ) ۷۷ ، ۷۲ ، ۲٦٤ بزرجمهر ، وزیر انوشیروان ۲۲ ، ۵۵۱ ۹۲۰ بساسیری ۱۷۱ ، ۱۷۲ ، ۱۷۵ بشر بن احمد الاسفرايني النقيه ٧٣

301 > 001 > Fol > Yol > Aol > 751 > 751 >

(پ)

پرته ، بطل ایران فی ایام کیخسرو ۱۳۹ پرویز ) ۱۳۹۰ پرویز بن هرمز ( انظر خسرو پرویز ) ۱۳۹۰ پرویز ) ۱۳۹۰ ، ۱۳۹۰ پیلوان ، الاتابك )۷۶ ، ۲۰۵ ، ۳۸۵ ، ۸۵۵ پیران ویسه ۱۲۷

(ت)

تاج الدين ( انظر محمد بن على الراوندى )

تاج الدين الشيرازى ، وزير السلطان مسعود

٢٥ ، ٢٤٦ ، ٢٤٥ ، ٢٢٦ ، ٢٤٨

تاج الدين ابو الففسال ، حاكم ساجتان

ونيمروز ٢٥٧ ، ٢٦٢ ، ٢٦٤

تاج الملك أبو الفنايم الفارسى ( اسمه الرزبان

بن خسرو قيروز ) ٢٠٧ ، ٢٠٨ ، ٢٠٩ ،

تتار الامير العاجب ٢٦٥ ، ٢٦٩ ، ٣٦٦ تتش ( بن الب ارسلان ) ، عم السسلطان بركيارق ٢١٦ ، ٢٢٠ ، ٢٦٠ ، ٢٠٠ تركان خاتون زوجة السلطان ملكشاه ٢٠١ ، ٢٠٧ ، ٢٠٨ ، ٢١٩ ، ٢١٦ ، ٢١٧ ، ٢١٨ ،

> تركان خاتون زوجة السلطان سنجر ۱۳۱۶ الترملی ۷۷۸

ترنر مكن Turner Macan تكش الامير ١٢٩

تور بن افریدون ۲۲۹ ( ث )

التمالين ٢٢ : ١٧٢ : ٢٧٥ ؛ إده ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 ؛ 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100 \* 100

ثوبان ۱}

(ج)

جالوت ، متنول داود النبی ۱۲۸ جالینوس ۹۰۰ جامع النیسابوری ، الغراش ۱۹۱ ، ۱۹۳ جان بن جان ۱۲۲ جادلی الجاندار ، والی اندبیجان ۳۳۵ ،

TES . TEI . TE. . TTS . TTA

جبريل ؟ ؟ ، ٣١١ ، ٣٤٧ ، ٣٦٦ جرير ، الشاهر ١١٢ جعفر بن القتدى ، الخليفة ٢١٦ جكرمش ، والى الوصل ٢٠٣ جلال الدين عبيد الله بن يونس ، وزير الناصر لدين الله ٨٠٠ ، ٨١٠ جلال الدين بن قوام الدين أبو الفشسسل الوزير ٣٧١ ، ٣٨١ ، ٣٠٤ ، ٣٦٤ ، ٣٦٤ جمال النقاش الاصفهائي ١٠١

جمال الدين ( انظر : ۵ أى ابه ۵ أو قجمال الدين ( انظر : ۵ أى ابه ۵ أو قجمال الدين أى ابه ۵ ) جمال الدين الاصفهائي ۲ ، ۲۲ ، ۲۰ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۲۷

٠١٠ : ٢٤٢ : ١٠٥ : ١٥٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٥ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ :

جمال الدین ابو بکر بن ابی الملاء الرومی ۲۰ ، ۹۶۰ ، ۱۹۱

جمال الدين الشجندى ٤٧٣ ، ١٥٠ جمال الدين على ، ابن أنتى الأمير الماجب ٣٣٥

جمال الدین محمد بن عبد الرزاق الاصفهانی، الشاهر ( انظر جمال الدین الاصفهانی ) جمال الدین الاصفهان ۱۳۱ جمال الدین الاسفهان ۱۳۱ جمشید ۹۵ / ۱۱۱ ، ۱۹۵ / ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ / ۱۲۳ ابر جهل ۱۲۸ / ۱۲۸ ابر جهل ۱۲۸ / ۱۲۸

(چ)

چفان ، الامیر ۵۰۸ چفر ، الملك ، این خوارز مشاه ۵۳۰ چفری بك ابر سلیمان داود بن میكائیل بن سلجوق ۱۹۲ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۵ ، ۱۹۷ ،

**(**<sub>Z</sub>)

حاتم الطالي ۱۸۲ ، ۲۹۰ حاتم بن تممان ، قاتح مرو ۱۳۱

حاجي خليفة ١٥ ، ٢٤ حافظ ( حافظ الشيرازي الشاهر ) حافظ ایرو ۲۷ ابو حامد محمد بن ابراهیم ۲۰ ۴۸ حبيب بن عمر الفرغاني ، الفقيه ( انظر القرغاني ) حسام البخاري ( السيد الامام عمر بن هبد العزيز بن مازه ) ٧٢ حسام الجائدان ٥٤٠ ١ ٥٥١. حسام الدين البغوش السلاحي ( انظمسر : اليغوش ) ٢٠٦ حسام الدين تزمش ، من أمراء المراق ٢٢ه حسام الدين دزماري ٥٠٢ ، ١٥٠ حسان بن ثابت ، الشاعر ۲۱۲ ، ۲۳۲ حسن جاندار ۲۲۵ ، ۳۷۷ الحسن بن زياد النقيه ٧٩ه الحسن بن السياح ٢٠٩ ، ٢١٧ ، ٢٣٨ ، 111 الحسن بن على بن أبي طالب ٢٩ الحسن بن على بن اسحاق ( أنظر : نظسام (था। حسن الغزنوي ؛ الشاهر ( السيد الأشرف ) < 1.7 < 1.7 < 7. < 64 < 77 < 19 < 4 \* TOE ' TYY ' TAT ' TAY ' TAT ' TAT 177 > 377 > 733 أبو الحسن الكرخي الفقيه 29ه الحسن بن محمد الحسيثي ( الامام الاشرف) TAI الحسن بن محمد الدهستاني ( نظام الملك ) حسين العاجب ٢٥٦ الحبين بن الحسين ، ملك الغود المبروف بجهانسوز ٢٦٦ الحسين بن على بن أبي طالب ١٩ ، ١٩] ، XYF الحسين بن على بن ميكائيل ١٥٩ ، ١٥٦ ،

101

العسلاج ٧٩

حماد الكوفي القتيه ٥٢

حصين بن الحمام الرى ، الشاعر ٢٦ه

نبرست الكتب) ٢٥ حمشا ( الشيخ ) ١٦٠ أبو حنيفة الكوفى ( النعمان بن ثابت ) ٤ الامام الاعظم ٥٥ ، ٥ ، ١٥ ، ١٥ ، ١٥ ، 6 044 6 16. 6 0A 6 0Y 6 07 6 00 6 08 OAT 6 OA1 6 OA. حيدر (أنظر على بن ابي طالب) (خ) خاتون كرمائي ، زوجة السلطان محمد بن

محمود ۲۸۲ ، ۱۰ **۱** خاصبك بك ادسلان بن بلنكرى الامرالحاجب \* TET \* YEE \* TET \* TET \* TTA \* TTT **2.7 ' TYY ' TY0 ' TYE ' TYT** الخاناني 4 الساعر ٢٢ ، ٢٧٤ ، ٢٧٥ خان خانان ( أنظر : كورخان ) الخطائي خسرو برویز بن هرمز ۱۳۱ ، ۱۳۷ ، ۱۳۸ ، 077 ( 877 ( 707 ( 110 ( 17. ( 171 الخضر ۲۷ ، ۲۳۱ ، ۲۸۸ ، ۲۸۷ ، ۲۹۷ خطير الملك أبو منصوراليذني اوزير السلطان محمد ۲۲۶ الخفاجي ( صاحب شفاء العليل ) ٣} خلجی تشطة ، شحنة ابه ١٢٥ الخلفاء الراشدون 117 الخواري ( أنظر علاء الدين الخواري ) خواندمير ( مساحب حبيب السير ) ١٣٤ خوارز مشاه ۱۷ ، ۵ ، ۵ ، ۱۲ ، ۲۷۵ ، 6 OTT 6 OTT 6 OTT 6 OT. 6 OTT 6 OTA 4 00. 4 088 4 078 4 079 4 070 4 078 100 2 700 2 700 2 306 2 000

#### ( 2 )

دادبك حبشى بن الترنتاق ٢١٠

دارا ، شاه ایران ۲۵۹ ، ۱۹۸۹ ، ۲۰۲۰ داود النبي ۱۲۳ ، ۱۲۸ داود بن محمود بن محمد ، السلطان ١٤٤٤ ATT > PTT > 13T حمسه الله المستوق ( انظر تاريخ كزيده في دبيس ( بن على بن مزيد الاسدى ) ( انظر

أيضا : نور الدولة دبيس ) ١٧٢ دبیس ، ابناء ۲۸۲ دناق ( جد السلاجقة ) ١٤٧ دولتشاه السمرقندي ۷۷ ، ۹۸ ، ۲۹۳ ، رودکي ، النساعر ۱۱۲ ، ۱۰۷ ، ۱۱۲ 770 6 T.1 دی جویه ( مستشرق ) ه دیسترریدس ، طبیب یونانی ۹۰ ديوجن ، ملك الروم ٦٢٩ دی پونج ( مستشرق ) ٥

(3)

ذبيح الله بهروز ١٢ أبو ذر ؛ الصحابي ٠} الذهبي ( صاحب طبقات الحفاظ ) ٥٣ ذو الخمار ( لقب أسود المنسى ) ٧٩ ذو الفقار ٧٩

(ر)

راشد بن المسترشد ، الخليفة ٣٣١ ، ٣٣٢ راڤرس ، مترجم طبقات ناصری ۱۲۲ ، ۲۹۲، 771

الراوندي ( مؤلف الكناب ) ، أنظر : محمد ابن على بن سليمان

ربيب الدولة أبو منصور القيراطي ، وزير السلطانين محمد ومحبود ٢٣٤ ، ٢٩٩ ربيع بن زياد ( ناتح بوشنك « بوشنج ) )

رخش ( اسم جواد رستم ) ٦٢ رستم ، بطل ایران ۲۲ ، ۲۵ ، ۲۹ ، ۲۹۰ TTY 4 00. 4 EA1 4 ETS 4 TT1 رستم بن على الديلمي ٦٢٩ رشید جامه دار ، والی اصفهان ۳۵۲ ، TAI ' TYY

رشيد الدين فضل الله ٢٠ ٢٠ رشيد الدين الوطواط ١١٢ الرضا ، الامام ١٥٤ رضا تلى خان ( انظر مجمع الغصحاء في فهرست الكتب }

رنسوان حارس الجنة ٣٢٢ ركن الدين حافظ الهمداني ٥٣١ ، ٥٣٢

ركن الدين سليما نشاه ، شاه الروم ( أنظر أنضا سليما نشساه ) ١٨ ، ١٩ ، ١٥ ، ٢١٥ ، 78. 6 071 روس ( سيف الدين ) مملوك الاتابك بهلوان \$43 + 643 + 648 + 448 رونس ، الطبیب ۸۹۵ ابن الرومي ، الشاعر ٧٦٥ رهام بن کودرز ۲۲۱ ريو ( مستشرق ) ۸ ، ۷۷ ، ۲۷ه رئيس الرؤساء ( أبو القاسم على بن الحسن بن مسلمة ) وزير القائم بأمر الله (3)

زيده خاتون ، والدة السلطان بركسادق 11X 4 1.X زردشت ( نبي الفرس ) ۷۷ زنر ، الإمام ٥٠ زليخا ، مطربة ٥٠٧ زنکوله ، اخر افرا سیاب ۲۲۷

زنکه مشاوران ۲۲۳ زنکی بارس ۱۵ ۱۴ ۱۳۶ زنکی جاندار ۲۷۳ ، ۲۷۴ ، ۳۷۰ زین الدین علی کوچك ، والی الرصل ۳۸۳، 447 \$ 747

زين الدين محمود بن محمد بن على الراوندى ( خال المؤلف ) ١٤ / ١٥ / ١٦ ، ٨٩ ، 1.7 6 1 . . 6 99

(س)

ساسان ۱۱۲ سالار بواركان ( أنظر : أبا القاسم الكوباتي) سام ، ملك الفور ٢٢٦ سبائي ، الحاجب الكبير ١٥٨ ، ١٥٨ ستى خانون ( ابنة سنجر ) ٢٠١ ستى فاطبة ، اخت علاء الدولة الهمدائي ، زوجة السلطان ارسلان ٣٠} سديد الملك أبو المالي ۲۱۱ ، ۲۱۱ سراج الدين تتلع ، من أنباع شرف الدولة صاحب أبهر ١٨٤ ؛ ٨٦١ سراج الدين قيماز ، من أمراء السلطان طفرل

\* TT1 \* TTT \* TT1 \* 1-Y \* AT \* YT oty 4 ot 6 4 all 4 &A. YTT : GOT : FOT : YOT : AOT : POT : این سمد ۲] • TY • • TTA • TTY • TTT • TTE • TT-سعد الدولة ( كهر آيين ) ۱۸۱ ، ۱۹۱ YYY A KYY A TAT A TAT A TAY A TAY سيعد البدولة ( يرنقش الزكوى ) والى اصفهان ۲۲۱ ، ۲۸۵ \* Tol ( To. ( TEY ( TTO ( T.7 ( T.1 سعد الدين الوراويني ١٠٣ 000 4 017 4 577 4 777 4 700 سعد الملك الآبي ، وزير السلطان محمسد سنجر شاه بن طغانشاه بن المؤيد أي به 760 4 766 4 767 4 776 OTY سعد بن ابی وقاص ۱۲۸ أبو سعيد الحاكم المقولي ٢٩ سنقر الطويل ، شحنة اصفهان ٢٨ه. سعيد بن العاص ، فاتح طبرستان ٦٢١ سنقر الهمدائي ، والي همدان ١٠٨ سفیان الثوری ، الغقیه ۵۰ ، ۸۱ه سهراب بن رستم ۲۲۷ أبو سهل الحمدوني ، العميد ١٥٥ سلجوق بن لقمان ، جد السلاجقة ه١٤ ، 1EA ( 1EY سورى ، سيف الدين ، ملك الفور ٢٦٦ ، سلجو قشاه بن السلطان محمد ٣٣٤ ، TTY 220 سوری بن المنز ، عبیسد نیسابور ۱۵۶ ، سلطانشناه بن قاورد ۲۰۰ سوسهايم ( المستشرق ) ۲۹ ، ۳۶ سلبان الغارسي ، الصحابي ٢٤ ، ٥٥ سيامك ، أخو بيران ٦٢٦ سليمان النبي ٥١ ، ٥٥ ، ٦٣ ، ٩٠ ، ٩٢ ، 4 TAO 4 TT1 4 T17 4 187 4 178 4 177 سیاهی رستم ۲۴۹ سیاوش ٦٢٦ 777 4 600 4 77. 4 778 4 797 4 7AA سلیمان بن چغری ۱۸۵ ، ۱۲۹ السيد الأشرف ( انظر : حسن الغزنوني ) سلیمان بن طفرل ۱۸۵ السيدة ( عروس طغرلبك ) ۱۷۷ ، ۱۷۸ ، سليمان بن قتلمش ٦٢٩ سيف الدولة الحمداني ١٥٦ سلیمان خان ؛ حاکم مسرقند ۲۰۳ سيف الدين تكز ، غلام أي أبه ٢٦ه سليماانشاه بن قليج أرسلان ، ركن الدين ، السيوطي ٢٦ ، ٨٦ ، ١٣٥ ، ٢٨٦ ، ٨٧٥ ، شاه الروم (أنظر أيضا ركنالدين سليمانشاه) 740 > 780 714 6 717 6 47 (m) سليمانشاه ( سليمان ) بن محمد بن ملكشاه، السلطان معز الدين أبو الحارث ٩٢ / ١٤٤٤ الشائمي الطلبي ، محمد بن ادريس ،الامام 4 TY7 4 T77 4 TE - 4 TT7 4 TY7 4 TX7 الاعظم ٥٠ ١٥ ، ٢٥ ، ١٥ ، ١٤٠ شرف الدولة الابهري ، من أمراء السسلطان 4 8-9 4 799 4 798 4 797 4 798 4 797 طفرل ۲۷۱ ، ۸۱۱ ، ۸۸۶ شرف الدين الب ارغون ؛ من أمراء السلطان 77. 6 001 السمعاني ٧٣ طفرل ۷۲ ، ۶۰۵ شرف الدين شغروه الاصفهائي ، التسساعر سنائي الغزنوي ، النساعر ١٧ ، ٥٥ ، ٧٣ ، 150 060 ( 670 ( 177 ( 1.Y ( YE سنجر بن السلطان سليمان ، الملك ٧٢ ، شرف الدين أبو طاهر ماميسا المَّمي ، وزير السلطان سنجر ٢٥٦ 001 ( 011 ( 0.1 سنجر بن ملكشاه ، معز الدين أبو الحارث، شرف الدين على بن رجا ، وزير السلطان

طغول ۲۰۲

السلطان الاعظم ٦ ، ٢٧ ، ٦ ، ٩ ، ٩ ، ٦٠

(ص)

العماحب بن عباد ، وزير آل بويه ٩٦ ، ٨٨٠ ملاء ، ٨٨٠ مالاء ، ٨٨٠ صادم محمد بن يونس السلطاني ، من أمراء السلطان محمد بن محمود ٣٧٣ مماعد بن مسعود ، ركن الدين ، قاشي اصفهان ٧٤ ، ٨٧٠ صالح ( أبن صالح ـ مجهول الاسم ) ٣٢٥ صالح (

صالح ( أبن صالح ـ مجهول الاسم ) ٣٢٥ متماز ٣٩٣ ، ٣٩٦ ، ١١٥ ) ١١٧ ) ، ٣٥٥ صدر الخجندى (أنظر صدر الدين الخجندى صدر الرزان ٣٥٥ ) ٣٥٥

صدر الدين الخجندى ، شرف الاسسلام ، دئيس الشسانعية بأصسغهان ٣٤٣ ، ٣٤٣ ، ٨٢٥

صدر الدين الدوني }}ه

صدر الدين على الحسينى ( صاحب زبدة ألتواريخ.) ٨ > ٣٤

صدر الدين الكرمائي ٣٢٥

مندر الدين المراغى ، وزير السلطان طغرل ٦٢)

صدقة ، صاحب الحلة ه١٣ ، ٢٣٦ ، ٢٣٢، ٢٤٢ ، ٢٤٠

صعبة بن باهر الهندى ، واضع الشطرنج ٥٧٥

السقى أبر الملا حسول ١٧٣ ، ١٧٤ صفى الدين الاصفيائي ، أستاذ الوُلف ١٣٠ ١٠٤

صلاح المرف الصفدى ٢٧٢ ، ٢٧٥ صلاح الدين ، السلطان .٧٧ شرف الدين كردبازو ( أنظر موفق كردبازو ) شرف اللك أبو سعد المستوفى ۲۱۰ ، ۲۱۱ ، ۲۱۰ شصت كله ( الشماعر أحمد بن متوجهرى ) الشعبى النقيه ۱۰۹ شفاذ ، أخو رستم ۲۲۷ شمس الدين اللاقرى ، الشاعر ۸)ه شمس الدين اللاقرى ، الشاعر ۸)ه شمس الدين ابلدكز ۲۲ شمس الدين مبارك ، من خواص السلطان شمس الدين مبارك ، من خواص السلطان

مندس الدين مبارك ، من خواص السلفان مغرل ۱۰۰ ، ۲۰

شمس الدين محمد بن محبود الكنجوى ، الامير الحاجب الكبير ٢٢٥

شمس الدين أبو النجيب الدركزيني ، وزير السلطانين مسعود وملكشاه ٣٢٥ ، ٣٤٦ ، ٣٥١ ، ٣٧١ ، ٣٧١ ، ٣٨١

شمس الدين ( أو الملك ) تكين بن طفقاج ، خان التركستان ١٩٠

شـمس الدين عثمان بن نظام اللك ، وزير السلطان محمود ٢٩٩

شهاب ، حجت نویس ۸۸ ، ۹۹

شهاب الخرارزمی ، حاجب خوارز مشاه ۲۴ه

شهاب الدین ، کاتب ملك مازندران ۸۷) ، ۹۲

شهاب الدین أحمد بن أبی متصور القاسائی ۱۷ ، ۹۵

شهاب الدين بن نقة الدين عبد العزيز (شهاب الدين نقة) وزير ألسلطانين سليمانوارسلان ٢٩٢ ، ٢٩٠

شهاب الدین بن الحدیدة ۸۲٪ ، ۸۳۰ شهاب الدین مبارک بن شهاب الدین بن ثقة الدین ، الطغرائی ۱۰٪

همهاب الدين مثقال بزرك ٣٨٧

شهاب الدین أبر المحاسن ابن أخی نظام الملك ، وزبر السلطان سنجر ۲۵۵

شومنة ( التركماني ) من أمرأء السلطان محمد بن محمود ۳۷۲ ، ۳۷۶

الشِيباتي ، الامام ۲۳ ، ۵ ، ۱۳۶ ، ۲۷۹ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷

الصلتان العبدی ، الشاعر )۲۲ صوتاش ، من أمراء خوارزم ۲۰۵

(ض)

النحاك ۱۹۲ ، ۳٤٧ ، ۱۹۳ ، ۲۲۲ (ط)

ابو طاهر الخانوني ، المستوفى ۲۰۵ ، ۲۱۰ الطحاري ۲۲

طرفة بن العبد ، التساعر ٧٦ طفان يرك ، حاجب السلطانين بركيسسارق ومحدود ٢١٤ ، ٢٠٠

طغرل بن أزبك ه}ه ، ٣٥٥

طنرل بن ارسلان بن طغرل ؛ آخر السلاجقة 4 T1 4 T- 4 14 4 10 4 18 4 17 4 A 4 11A 4 113 4 1.3 4 33 4 31 4 77 4 79 \$ \$7£ \$ \$77 \$ \$77 \$ \$78 \$ 177 \$ 166 · 171 · 171 · 173 · 173 · 171 · 173 7Y3 + 3Y3 + 6Y3 + FY3 + YY3 + KY3 + \* EAE \* EAT \* EAT \* EA1 \* EA. \* EV1 6A3 + FA3 + YA3 + AA3 + FA3 + FF3 + 4 0 . A 6 0 . Y 6 0 . 7 6 0 . 8 6 0 . 8 6 0 . 7 6 016 6 017 6 017 6 011 6 01. 6 0.4 010 ) FIO ) VIO > AIO > ATO > 300 > 000 > 150 > 7A0 > 3A0 > 075 > YYF طغرليك السلطان ركن الدبن أبو طالب محمد بن ميكائيل بن سلجوق ١١٧ ، ١٤٣ ، ١٥٤ \$ 174 4 170 4 177 4 177 4 109 4 10A 6 170 6 178 6 177 6 171 6 170 6 174 **EAT ( 1AT ( 1A0 ( 1YA** طغرل بن محمد بن ملكشاه ٤ السلطان ركن

طفرل بن محمد بن ملكتماه ، السلطان ركن الدين آبو طالب ١٠٧ ، ١١٩ ، ١٢٤ ، ١٢٩ ، ٢٠٦ ٢٠٦ ، ٢٠٨ ، ٢١١ ، ٢٢٨ ، ٥٠٤ ، ٣٦٥ ، ٢٥٥ ، ٢٢٢ ، ٢٢٠

طماج خان ، ملك ماوراء النهر ۲۰۷ ، ۳۰۶ طماج الخوارزمى ، قائد فلمة طبرك ۳۰۵ طوس بن نوذر ۲۲۳ طوطى بك ، من أمراء الغز ۲۷۷

(ظ)

ظهير الدين الاسترابادی ، الامام ٥٩ ظهير ألدين البلخی ، السيد ألامام ٢٨) ، ٢٦ ، ه٨) ، ٨٨) ظهير الدين الكرجی ١٠٣ ظهير الدين محمد بن علی السمرتندی ٢٩١ ، ٥٧) ، ٧٨) ظهير الدين النيسابوری ( صاحب، الجوتنامه)

. (ع)

117 4 17 4 17

عائشة بنت ابی بكر الصدیق ۲۱ ، ۲۱ه مبادی ( ابو منصور المظفر بن ابی الحسن بن أردشي ) ۸۵ ، ۲۰۷ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ،

هباس ( وای اوی ) ۲۲۰ ، ۲۲۱ ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۲ ، ۲۲۰ ، ۲۵۰ ابن عباس ( انظر ایضا عبد الله بن عباس )

ابن عباس ( آنظر آیضا عبد آلله بن عباس ) ۵) ، ۷۹ ، ۱۲۵ ، ۷۹۵ ، ۸۵۰ ، ۸۸۵ بنر العباس ۱۱۱

عبد الرحمن الب زن الآغاجي ١٦٠ ، ١٦٠ عبد الرحمن الحاجب ٣٣٦ ، ٣٢٧ ، ٣٢٠ ، ٣٤٠ عبد الله بن ادريس ( انظر الشافعي ) عبد الله بن خارم ، فاتح باورد ٣٣١ عبد الله السفاح ٢٣٨ عبد الله السفاح ٢٣٨ عبد الله السفاح ٢٨٨

مید اقد بن عامر ۱۳۳ ، ۱۳۳ مید اقد بن عیاس ۵) ، ۷۹ ، ۱۳۵ ، ۲۷۹ ، ۸۰ ، ۸۱ ، ۲۸۵ ، ۲۸۵

عبد الله بن عمر ه} ، ٢ه عبد الله بن عمرو بن العاص ه} عبد الله بن مسمود ه} ، ٢ه ، ٧٩ه ، ٨٠٠٠

> عبد الله بن معاوية بن جعفر ۱۱۵ عبد الله الهاشمي ۱۲۸

عبـــد الرحمن الب زن الاغاجى ) حاجب طغرليك

عبد الرحمن « بن طفايرك » الأمير الحاجب ٣٢٦

هيد الرحمن بن محمد بن أميرويه ( انظر : أبا الفضل الكرماني ) علاء الدين ملك المشرق ، ابن قماج ٢٦٩ ابو الملاء حسول ( الصغى ) ١٧٣ ابو الملاء المفضل ، من أتباع سسعد الملك ٢٤٥

علقمة بن قيس التابعي ٥٣ ، ٥٧٩ ، ٥٨٥ علم الدين ، خطيب همدان ٣٣٥ علوى المدنى ، باطنى ٢٤٢٠٢٤٠ على بار ، حاجب السلطانين محمد ومحمود ٢٥٩٠٢٣٤

على الجترى (انظر قلك الدين) ٢٥٦ ، ٢٢٧ على بن ابى طالب،حيثر،امير المؤمنين ، ١٥٥٤، ٨٤ ، ٢٩ ، ١٩٥ ، ٢٠ ، ٨٠، ٣٥٢ ، ٢٨١ ، ٢٢٢٠ ٠٧ ، ٢٩١ ، ٢٧٥ ، ٢٨٥ ، ٢٢١ ، ٨٢٢ ، ٢١١

على بن عبد الله الجريني، أبو القاسم الكرباني وزير طفرلبك ١٥٩

ملى ملام ١٣١ ، ١٣٢

على بن عيسى ، وزير القندى باله ١٢٧

على بن مسلمة ( أبو القاسم ) ١٧٢ على بن هلال ( انظر : ابن البواب )

ممادالدولة فرامرز عشاه مازندران ۳۰۸٬۱۰۷ عماد الدین ابو البركات الدركجینی عوزیر السلطان مسعود ۳۲۵

عماد الدین طفلو ، والی همدان ۵۲۸ عماد الدین عکرمة ، کدخدای حسام الدین ترمش ۵۲۲ه

معاد الدین الکاتب الاستهانی ۸ ، ۲۶ ، ۱۵۹ معاد الدین مردانشاه بن عربشاه ۱۹ ، ۹۳ ، معادی الشاعر ۱۷ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۱۰۷ ، ۲۰۷ ، ۳۰۸ ، ۳۰۸ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۰۸

عمر بن الخطاب ، أمير المؤمنين ٥٥ ، ٦٦ ، ٢٧ ، ٢٥ ، ٢١٢ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢٠ ، ٢٨٥ ، ٢٨٥ ، ٢٨٥ ، ٢٢١ ، ٢٢٢ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ .

عمر الخيام ٨٨٥

عمر بن عبد العزيز ، الخليفة الاموى ١٣٢ ،

عمر بن عبد العزيز بن ماره ( أنظر : حسام البخارى )

عمر على بار ، والى الرى ٢٠٤ ، ٢١١ ،

عبــــد الرحمــن بن ملجــم ، قاتل الامام على -۱۲۸٬۹۲۱

عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مازه، صدر جهان ۱۷

مبد الملك ، حاجب السلطان بركيارق ٢١٤ ، ٢٢٤

> عبد الملك بن عبد الحميد ، الشاعر ٩١ مبد الملك بن عطاش ٢٣٨

عبید الله الخطیمی ، قاضی همدان ۲۶۳ عثمان بن مفان ، أمیر الوُمنین ۵۶۵۹٬۵۸۲۶٬۲۸۲۰ ۲۲۰ ۲۲۸

عدى بن زيد ، الشاعر ٧٦

وارسلان 227

مرب خاتون ، زوجة المناطان مسعود ٢٤٠ عربشاه ، فخسسر الدين علاه الدولة ، رئيس ممدان ١٦ ، ١٦٠ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٤٨٠ ، ٤٨١ ، ٤٨١ ، ٤٨١ ، ٤٨١ مر الدين صنعان من امراء السلطانين سليمان

عز الدين صتمار (أمير الجيش الاسقهسالار) ٧٧٤ / ٨١ / ٨٣٥ / ٢٩٥

عز الدین فرح ( فرج ) ) من خدم السلطــــان طغرل ٥٠٥ ، ٥٠٦

> عز الدين النقيب ، رئيس الرائضة ٣٣٥ عزرائيل ٨٠ ، ٢٩ه

عز اللك البروجـــردى ؛ وزير السلطــــان سعود

عز الملك الحسين بن نظام الملك ، وزيريركيارق ٢١٤

عزیز خواجــه ۷۱] ، ۱۷۵ ه ۷۷] ، ۲۸۹ ، ۸۲

عزيز الدين المستوفى ، وزير السلطان طفرل ١٠١ ، ١٠٣ ، ٢٦

عطاء بن أبی رباح ، الفقیه ۹۷۹ ، ۸۸۳ علاء الفراری ( انظر : ملاء الدین الخواری )

علاء الدولة ۲۲ ، ۳۲۸ ، ۳۹۹ علاء الدولة عربشاه ( انظر : نخر الدين أو : عربشاه ) 2

..

ملاء الدین تکش ،خوارزمشاه ۱۲ ، ۱۷ ۱۳۲۰ ۲۰۵ ، ۱۹ه

علاء الدين حاكم مراغه ١٥ ، ٩٠٠ ، ٤٨٣ ، ٤٨٤ علاء علاء الدين الخواري ٨٥

نخر الدين بن صفى الدين الوراميني ،وزبر السلطان طغرل ٦٢٤ ، ١١٥ ، ١٢٥ فخر الدين عبد الرحمن الحاجب ) ٢٤ فخر الدين علاء الدولة مربشاه ( أنظــر مربشاه) فخر الدين قتلغ القرائزي ٥٠٠ ، ٥٠٤ تخر الدين البكرق ٧٢ فخر الدين بن معين الدين الكاشي ( فخبر الدين الكاشى ) وزير المسلطانين سليمان وارسلان ۲۷۱ ، ۲۰۳ ، ۲۱۶ ، ۱۱۸ نخر الملك بن نظام الملك ، وزير بركيارق 317 > -77 فرامرز ، شاه مازندران ۱۹ه أبو الفرج الروني ، الشباعر ١٠٧ ، ١٠٧ الفردوسي ، الشيامر ( أنظر : الشبيساهيامة في فهرست الكتب) الفرزدق ) الشاعر ١١٢ فرعسون ۲۲۸ الفرقائي ( حبيب بن همر ) ۲۶ ، ۸۵ ؛ 740 فروذ بن سیاوش ۲۲۳ فروهل ٦٢٦ فرببرز بن کیکاوس ٦٢٦ فريد دبير ( قريد الكاتب ) ، الشاهر ٢٦٣ فريدون ( أفريدون ) ۲۰ ، ۱۱۱ ، ۱۲۲ ) 4 DAX 4 (TY 4 TT- 4 TEY 4 TIT 4 TAI فياث الدين كيخسرو ( انظر : كيخسرو بن 777 نسيحي الخراق ٧١٤ أبو الغضل السكري المروزي ؛ الشاعر ٥٥٥ أبو الفضل الكرماتي ، الفقيه ٧٢ نلك الدين على الجترى ، حاجب السلطان سنجر ( أنظر : على الجنرى )

(0)

ناوجل ، المستشرق الالماني ٧٢

قابیل بن آدم ۲۲٦

القاساني (أنظر: شهاب الدين ١٠٠ لقاساني) صديق الوّلف ١٧ أبو القاسم الانسابادي ، كدخداي على بار 101 أبو القاسم الكوبائي ، سالار بوزكان ، وزير

**173 : 177 : 177** عمر قراتكين ٤ حاجب السلطان محمد ٢٣٤ عمر بن العاص ، قاتع معر ٦٣١ عمرو بن عبد ود ۹ عمرو بن عنتر ٩} مبيد الملك ( أبو نصر البكندري ) ١٥٩ ، · 147 · 147 · 147 · 140 · 147 · 17. 144 عنمری ، الشاعر ۱۰۷ ، ۱۰۷ عوج ، صدیق موسی النبی ۱۲۸ مونی ۲۲۲ ، ۱۲۲ ، ۲۸۲ ، ۲۰۸ عیسی بن مریم ۱۹۵ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، 177 4 TTO 4 TAA (غ)

غرس الدين بن شوملة ٨٣) الغزالي ، الامام ١٤ غزفلی ، حاجب السلطان سنجر ۲۵٦ غزلجه الشهابى ٨٠٤ الغزى ( النساعر ابراهيم بن يحيى الكلبي ) 117 6 1.0 فسسان ۱۱۲ النفاري ( أنظر : أحبد النفاري ) غيلك ، محافظ اصفهان ٢٤٨ أبو الفنايم الغارسي ( أنظر تاج الملك اوزير السلطانين ملكشاه وبركيارق

(ف)

ناطمة الزهراء ٢٩ ، ١٧٧ ، ٢٩١

قليع أرسلان)

أبر الغنم البستى ، الشاعر ١١٥ نخر الدين ابراهيم ملك الأبوه: ٣٤٥ فخر الدين البلخي ، استاذ المؤلف ١٣ ، 1.1 نخر الدين بهرامشاه ، ملك أرزنجان ٣١٥ نخر الدين خالد الهروى ٢٦٦ فخر الدبن خسرو شاه بن عربشاه ١٦ ، 01A 4 891 4 91 نخر الدين زنكي ، من أمراء السلطان محمد بن محمود ۲۷۷

ابن تطلوبنا ۷۲ ' طغرلبك ١٥٩ ، ١٦٧ تفجاق ( عز الدين حسن ) والى آذربيجان التاني الزنجاني ٤١٥ ، ٨١٥ 113 1 113 القاضى زين ، ابن نائب وزير الملك أزبك تفشد ، صاحب زنجان ۸۱ 017 تلج ارسلان بن سلبمان بن غازی ۸۸ غ القاضي وجيه ٥٣٢ تماج الامر الحساجب أو الاتابك ١٩١٠) قاورد بن چنری بك ۱۹۷ ، ۱۹۸ ، ۱۹۹ ، TTI CTIE CIAY 779 6 7 .. تماج ، أمر اسقهسالاد ، والى يلغ ٢٦١ ، القائم بأمر الله ، أمير المؤمنين ١٦٦ ، ١٧٢ ، TY-178 قوام الدين مسلمرجهان الاصفهائي ١١٥ ؟ تايياز ۷۷۷ ، ۲۸۲ ، ۱۸۲ 014 ناد ۲۷۸ ثوام الدبن أبو القاسم الدركزيني ، وزير نتلم ابناتج ، ابن الاتابك بهلوان ٢٩١ ، السلاطين : سنجر ومحمسود وطفرل ٢٥٦ ، 6 071 6 017 6 017 6 017 6 0-7 6 840 T-Y ( T-7 ( 111 370 2 070 2 770 2 770 2 ATO قتلم ( الطئب دار أو صاحب الطبب ) (4) EAA CEAY کارل سوسهایم ۲۹ ، ۳۲ قتلمش بن اسرائیل ۸۸ ، ۱۹۲ ، ۱۹۸ ، ۱۲۹ کازیمرسکی ۱۰۹ قتيبة بن مسلم ، فاتح سمرتند ٦٣٢ کاظم زاده \_ ه قدرخان ، ملك ماوراء النهر ١٤٧ ، ٦٢٩ كاثور الاختسسيدي القدوري ( الامام أبو الحسين أحسد بن كافي الكفاه ( أنظر : الصاحب اسماعيل س **TE ( Jacob** عبساد ) ۱۸۲ قرا نور الدين ، من أمراء السلطان طفرل کاروس ۲۰۴ 079 4 0TE 4 EVI كربوقا ، الأمير ٢١٧ قرآن خوان ، نور الدين ، من أمرأه السلطان الـکرخي ۲۴ طغرل ۲۱) ، ۸۰ ، ۲۹ه ، ۵۰۰ کـرى ( انظر : انوشروان ) تراسينقر ، انابك السسلطان داود وألى ككجه نور الدين ، والى همدأن ١٦٨ ، ٢١٥١ آذربیجان ۲۲۸ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۵ 730 > 330 > A30 > P30 > .00 > 300 > فراكز ( تراتز ) السلطائي ؛ حاجب السلطان 100 ) You , Loo طغرل ۲۲) ، ۲۲) ، ۲۲) ، ۵۰۵ ، ۱۹ كمال الزدماني ، الشاعر ٦٦) ترتود ، من أمراء الغز ۲۷۷ كمال الدين اسماعيل الاسقهائي ، التساعر ثرواش بن المقلد ، ملك ألوصل ١٧٢ YV ( '0Y تریش بن بدران ۱۷۲ كمال الدين أبو الرضا العارض ٢١٠ ١٠ ٢١١ قزل ارسلان بن ایلدکز ، الاتابك مظفر الدین كمال الدين الزنجياني ، وزير السياطان طغرل ۱۹۲ 4 {YE 4 4YF 4 4YF 4 4YF 4 4YF 4 4YF 4 4YF 4 كمال الدين السميرمي ، وزير المسسلطان 643 , 143 , 443 , 443 , 143 , 143 , محبود ۲۹۹ 4 0-1 4 0-- 4 E11 4 E17 4 E17 4 EAE كمال الدين محمد الخازن وزير السسلطان 011 ( 0.Y ( 0.Y تطب الدين ايبك ، السلطان كمشتكين جاندار / أنابك بركيارق ٢١٧ / قطب الدين محمد > خوارزمشاه ١١٢ **Y1**A تطب الدين مودود ، الاتابك ٣٩٣

أبو الوَّلُوَة ، قاتل أمير المؤمنين عمر ٦٢٨ ٦٢٨٠ لهراسب ، ملك الكيانيين ٦٢٧ اؤی بن غالب ۹} ليغون ، شاء الارض ٢٤٢ ، ٣٤٣ ليلي ، معشوقة المجنون ٢٣٩ ، ٣٦٦ ، ١٥٥٠ 756 , 012 , 063 , 061 ابن ماجه ۷۸ء ( )ماركوارت ( المستشرق ) ه١٤٥ ماروت ۹۶ مالك بن أنس ، الامام .ه مالك الازدى ٢٣٨ المأمون ، الخليفة العباسي ١٢٥ ، ٢٧٥ ، ٦٢٨ مانی ۸۶۶ المتنبى ، الشاعر ١٥١٥٨٢١٦٨٤١٥٥٥ مجد الدين همايون بن علاء الدولة عريشاه مجد الدين همايون بن علاء الدولة عربشاه 100 مجد الملك أبو القضل أسعد بن محسسد ابن موسی ٦١ مجد الملك أبو الفضل القمى ، وزير بركيارق المجنون ، عاشق ليلي ٢٣٩ ، ٢٦٦ ، ٥٤٠ ، 768 6 077 6 089 6 081 مجير اليفدادي ٢٤٥ مجير البيلقاني ، الشاعر ٩ ، ١٠ ، ٢٢ ، 784 ( 804 ( 807 ( 804 ) 884 محمد المصطفى (النبي صلمم) ۲۲ ، ۳۶ ، 10 > 70 > 05 > 77 > 77 > 74 > 74 > 6 170 6 177 6 171 6 118 6 99 6 97 ( 171 ( 180 ( 170 ( 178 ( 177 ( 171 ( TYO ( TOT ( TT) ( TT. ( 170 ( 1A) C DATI C DA. C ET. C ETT C TOD C TAT 740 3 340 3 760 3 7.7 3 A7F 3 73F 3

**787 4 788** 

کهرم ، آخو افراسیاب ٦٢٦ کیخسرو ؛ شاه ایران ۲۱۳ ؛ ۵)} ؛ ۸۸۸ ؛ 767 4 717 4 7-1 كيخسرو بن تلج أرسلان ، السلطان غياث الدين ، شاه الروم ١٤ ، ١٨ ، ٢٠ ، ٢٢ ، ( 177 ( )7) ( )7. ( )19 ( )17 ( )10 : 1AT ( 1AT ( 1A. ( 174 ( 160 ( 1E. · T.T · TAT · TAI · TA. · TOT · TT! « TT. « TIO « TIT « TIT « T.A « T.T 177 2 777 2 YOT 2 YET 2 AFT 2 YAT 2 6 071 6 07. 6 009 6 E.1 6 E.. 6 TAA 750 ' 750 ' 750 ' YYO ' XYO ' 750 ' • TET « TET « TET « TE» « TTT « TTT 717 6 711 كيقباذ ، نساه ايران ١٦٤ ، ٥٨٥ ، ٨٦٠ ، OAY کراز ، بطل ۲۲۲ کردبازو ( مونق ) ۲۷۷ ، ۲۸۳ ، ۲۸۶ ، 277 > -13 > A13 کرکین ، قائد ۲۲٦ کروی ذوه بن بشسنك ۲۲۳ کشتاسب ۲۲۷ کلیاد بن ویسه ۱۲۳ كتمسان ٢٨٢ كهرآيين ( سعاد الدولة ) ١٨٩ ١٩١٤ کودرز ، قائد ۲۲۷ کورخان الخطائی ۷ه ، ۲۲۲ ، ۲۲۶ كوهر خاتون ، زوجة السلطان محمد ٢٠٥ ، TET 4 TT9 كوهر خانون ( كهرخانون ) بئت السالطان مسمود ۲۵۲ کوهر نسب ، بنت سنجر ۳۰۱ کیو صهر دستم ٦٢٦ ( )

لالا قراتكين ، من خواص السلطان محمد

137

محمد بن ادريس ( انظر : الشاقعي ) محمد ارسلان خان ؛ صاحب ما وراء النهر ٢٦٤

محمد بن الحسن ( محمسه بن حسن ) الشيبانی ، الامام ( انظر : الشيبانی ) ۵۰ ، ۱۳۲ ) ۸۲۰

محمد خان ، من أمراء خوارزم ٥٠٦ ، ٣٢٥ محمد الخازن ٢٢٥ ، ٣٢٢ ، ٣٢٤

محمد بن طفرل : اللك ٢٦٣ ؛ ٤٧٢ : ٤٩٢ ، ٤٩٢ ، محمد بن عبد الله النسامىكي ( انظـر : النامـحي )

محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مازه ، صدرجهان ٥٧

محمد بن على الراوندى ، تاج الدين ، خال الوُلف ٥١ ، ١٥ ، ١١٥ ، ٥٦٥

محمد بن على بار ، حاجب السلطان محمود ٣٠٠

محمد بن على بن سليمان بن محمد بن احمد بن الحمدين بن همة الراوندى ، نجم الدين الوحدين بن همة الراوندى ، نجم الدين ابو بكر (مؤلف الكتاب ) ه ، ١٦ ، ١٥ ، ١٠ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ،

السلجوتية » في نهرست الكتب )
محمد بن محمود بن محمد بن ملكشاه
السلطان غياث الدين أبو شجاع ٥٧ > ١١٤ ،
٢٧٧ > ٢٢٧ > ٢٢١ > ٢٤٢ > ٢٤٢ > ٨٤٢ >
٢٥٧ > ٢٧٧ > ٢٢٧ > ٢٢٧ > ٢٢٧ > ٢٧٢ >
٢٥٧ > ٢٧٧ > ٢٧٧ > ٢٧٢ > ٢٧٢ >
٢٨١ > ٢٨٢ > ٢٨١ > ٢٨١ > ٢٨١ > ٢٨١ >
٢٨١ > ٢٨١ > ٢٨١ > ٢٨١ > ٢٨١ > ٢٨١ >

محمد بن ملكشاه ، السلطان غياث الدين ابر شجاع ٢٠ / ١١١ ، ١٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ١٤٣ ، ١٧٩ ، ٢٠٦ ، ١١٠ ، ٢٢١ ، ٢٢٢ ، ٨٢٢ ، ٢٢٩ ، ٢٢٢ ، ٢٢٠ ، ٢٢٢ ، ٢٢٨ ،

محمد بن منصور السرخس ۷۳ محمد بن یحیی النیسابوری ، الامام ۲۲۲ ، ۲۷۵

محمود اتاسوغ لى ، أمير البار ٥٠٢ ، ١٥٠ محمود بن ترجم الايوائى ، الأمير ٨٨] محمود بن سبكتكين الغزنوى ، يمين اللولة ١٠٧ ، ١٤٦ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ،

محمود بن محمد بن على الراوندى ( دَين الدين ) خال المؤلف ١٤ > ١٥ / ١٦ ، ٨٩ ، ٩٢ ، ١٠٠ / ١٠٣ ، ١٩٣

محبود بن محبد بن ملكشاه ، السيلطان منيث الدين ٢٩ ، ١٤٤ ، ١٧٩ ، ١٠٨ ، ٢٥٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠١ ، ٢٠٢ ، ٢٠٦ ، ٢٠٦ ، ٢٧٧ ، ٢٢٩ ، ٢٧٧ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢

< 177 6 170 6 175 6 177 6 177 6 117

< 171 < 184 < 187 < 180 < 17A < 17Y • 1AT • 1AT • 1A• • 1Y4 • 1YT • 133 4 4.1 4 130 4 137 4 137 4 131 4 13. **FIRSTLY STITE TILL STAR TOT** < 787 6 770 6 777 6 778 6 777 6 77. 4 17. 6 701 6 708 6 707 6 701 6 780 4 TA. 4 TYA 4 TYO 4 TYE 4 TTO 4 TTE \$ - TT + TTY + TTA + TTT + TTT + T-E ATTYCTTOC TT. C TAE C TAI C TYTE TYY · 277 · 271 · 273 · 213 · 2-1 · 733 Y73 > A73 > 133 > 733 > 633 > A33 > 103 > 303 > 173 > 373 > A73 > A73 > : 010 : 011 : 0.T: ETT : EYT : EYT 6 01A 6 0A. 6 0YA 6 078 6 08A 6 0TT 167 4 177 4 177 4 13F مروارید ۲که ۱۳۳ مروان الحمار ، الخليفة الاموى ٦٢٨ مزيد الاسدى ١٧٢ المسترشد بالله ، الخليفة المباسى ٢٠٢ ، **EA1 ' TTT ' TT1 ' TT1** المستنصر ، الخليفة الفاطمي ١٧٢ ، ٢١٠ ابن مسعود ( أنظر عبد الله بن مسعود ) مسعود بن ابراهیم بن مسعود الغزنوی ۱۰۷ مسمود بن بلال ، شحنة بفسداد ۳۳۷ ، 8.Y 6 8.7 مسمود بیجز ، الامیر ۳۳۷ ، ۲۲۹ مسعود بن محمد بن سعید (انظر :السمودی) مسعود بن محمد بن ملكشاه ، السلطان غياث الدين أبو الغتم ٦٢ ، ١٠٧ ، ١١٦ ، \* TAY \* TTO \* TTI \* 177 \* 1EE \* 117 F-7 > 077 > Y77 > A77 > F77 > F77 > 077 > 777 > ATT > PTT > F37 > F37 > ( EA) ( E10 ( E1E ( E-7 ( T11 ( TY1 777

مسعود بن محمود الفزلوی ؛ السلطـــان ۲۶ ؛ ۱۱۷ ؛ ۱۵۵ ؛ ۲۵۱ ، ۱۵۷ ؛ ۱۵۸ ؛

74. ( 174 ( 177 ( 178 ( 177 ( 178

المسعودي ( الامام أبو الفتح مسمسود بن **۷۳ ( عبعہ** المسعودي ( القاضي ابو محمد بن عبد الله ) 17 أبو مسلم الخراساتي ٦٢٨ أبو مسلم : رئيس الري ٢١٧ مظفر الدين الب أرغون بن يرنقش بازدار ، من أمراء السلطان محمد بن محمود ۳۷۷ ، £. £ 6 740 6 717 6 771 مظفر الدين حماد ، صاحب البطيحة ٢٨٣ أبو المعالى النحاس ، الشاهر ٢١٠ المرى ( أبو العلاء ) ١٠١ المزي ، الشامر ۱۷ ، ۱۰۷ ، ۲۱۰ ، ۲۷۲ معين الدين الكاشى ( معين الكاشى ) وزير السلطان طفول ۲۲) ، ۵۰۵ ، ۲۰۵ ، ۱۱۵ ، ٥٤. ممين الدين مختص الكاشى ، وزير سنجر 100 معين الساوى ، مستوفى السلطانين طفسرل وأرسلان ۱۰۰ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ مغيث الدين ( انظر محمود بن محمد بن ملکشاه وملکشاه بن محمود بن محمد } المقندر بالله ، الخليفة ١٢٧ المقتدى ، الخليفة العباسي ١٩٤ المقتفى بأمر الله ، الخليفة المباسى ٢٤٥ ، 137 > 7A7 : A-3 ابن مقلة ، الخطاط ؟٩٤ مكرم بن العلاء ، صاحب كرمان 117 الملك الرحيم أبو نصر بن أبى الهيجاء ، سلطان الدولة 179 ملكشاه بن ألب أرسلان ، السلطان معزالدين 6 114 6 1.4 6 AT 6 TT 6 OT 6 Y 6 T 61996 19A61996198 6 197 6 199 6 187 6 7.0 6 7.8 6 7.7 6 7.7 6 7.1 6 7.. 4 710 4 718 4 711 4 71. 4 7.A 4 7.Z 77. 6 771 ملكشاه بن بركبارق ٦٣٠ ملكشاه بن سلجوق بن محمد ٠٦.

ملکشاه بن محمود بن محمد ، السلطان غیات الدین ۱۱۶ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۵۲ ،

00. 6 0EA 4 TY1 4 TY1 4 TTY 4 TTT 4 TOT 4 TOY ناصر الدين آقش ، من أمراء السسلطان سليمان ۲۹۳ ، ۲۹۳ ملكشاه بن السلطان مسمود ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ناصر الدين أياز ٢٧١ **770 778 6 777 6 777** نامر الدين سكمان ، مناحب خلاط ملكة خاتون ٢١٦ ناصر بن على المروف بأبى القاسم الدركزيني، منكسر ، حاجب السلطان مسمود ٣٢٥ منكوبرس ، حاجب السلطان طفرل ٣٠٦ 101 ناصر الدين طاهر بن فخر الملك ، وزيرسنجر منکویرس ، صاحب فارس ۳۳۶ ، ۳۳۵ منكلي ، أمير العراق ٨٥٥ 107 الناطقي ( ابو العباس أحمد بن محمسه ) ٤ منوجهر الدامغاني ، الشاعر ١٠٦ الفقية ٧٢ مهارش بن مجلی ۱۷۲ ابن النجار ٨٦ مهملك خاتون ( اخت ملكشاه ) ٢١٦ مهملك خاتون ( بنت سنجر ) ٣٠١ نجم الدين ( انظر محمد بن على بن سليمان ) مهين بانو ١٧٠ نجم الدين ( نجم دوبيتي ) من أصدتاء المؤلف موسی ( النبی ) ٤٥ ، ٦٥ ، ٣٦٣ ، ٣٢٨ 241 نجم الدين لاجين ، والى همدان ٨٠ أبو موسى الاشتعرى ٥٣ / ١٢٦ / ١٢٧ / ٦٣٢ النخمى ( أبراهيم بن يزيد السكومي ) ٥٣ > موسى بن سلجوق ( يېفوكلان ) ١٦٥ ، ١٦٧ PY0 3 7A0 موسى ييفو بن سلجوق ١٤٦ نصر بن أحمد السامائي ١٠٧ موفق كردبازو ، شرف الدين ، من أمراء نمر بن سیاد ۲۲۸ البيلطان مسعود ٢٩٦ نصر بن على بن موسى (انظر: ايلك خان)١٤٦١ المونق وكيلدر ٥٧٤١٧٨٤ 117 مؤيد الدين الطغرائي ، وزير السلطـــان مسعود وصاحب لامية العجم ٦٠ ، ٦١ ٩٦ ، أبو نصر الكندري ، عميد الملك ، وزير طغرليك X11 + 107 + 11X 17. 6 101 نصرة الدين أبو بكر بن البهلوان ٢٩} مؤيد الدين ( بن القصاب ) ، وزير الخليفة . 770 0 070 0 A70. 0 P70 0 . TO نظام الدبن ثقة ١٥٤ مؤید الدین المرزبان ، وزیر مسعود ۳۳۹ نظام الدين محمود الكاساني ، حاجب سنجر مؤيد الملك أبو بكر بن نظــام الملك ، وزير 107 نظام اللك ، أحمد أبو نصر بن نظام الملك وزير برکیارق ۲۱۱ ، ۲۲۰ ، ۲۲۳ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، السلطان محمد ٥٧ ، ١١٨ ، ٢٣٤ ، ١٩٩٢٤٨ ATT & STT مياجق ، من أمراء خوارزمشاه ٥٠٦ ، ٥٢٧ ، 107 2707 470 3 .70 3 170 3 770 3 730 3 F30 3 نظام الملك ،الحسن بن على بن اسحاق ،وزير 008 4 007 4 007 4 001 4 00. 4 081 ألب أرسيلان وملكشياه ٧ ، ٧٥ ، ١٨٥ ، ١٨٦٠

(0)

الميداني ( صاحب مجمع الامثال ) ٩٤

میکائیل بن سلجوق ۱۹۱ ، ۱۵۶

مرخواند ( مساحب روضة الصفا ) ٣٢

الناصحى ( ابو محمد عبد الله بن الحسين ) الفقيه ٧٣ ناصر الدين آفرش ، من أمراء الحراق ٢٤٥ ،

نظامي المروضي السمرقندي ( انظر : جهار

نظام الملك ، الحسن بن محمد الدهستاني ،

نظام الملك مسمود ، وزير خوارزمشاه ٢٦٦ ،

ابو محمد ، وزير طغرلبك ١٥٩

هشمام بن عبد ألملك ، الخليفة الاموى ١٣٥ هنری هورث ۲۹۲ هولسما ( المستشرق ) ٦ ، ١٩ ، ٢٠ ، ٢٤ ، 711 6 TIT هود ۲ه ۱۷۷۰ هوشنك ۱۱۱ ، ۲۰۲ هومان بن ویسه ۲۲۳ أبو الهيج السمين ) من أمراء مصر ٥٤٥ ٢٤٥٥. (ي) ياقوت الحموى ( أنظر معجم البلدان في فهرست السكتب ) ۸۷ ، ۱۱۳ ، ۲۷۹ ، ۲۷۹ ، ۲۳۹ ، ۲۸3 ) ۵۰۰ یاتوتی بن جنری بك، الامبر ۱۹۸ ، ۲۰۸ ببغوكلان ( موسى بن سلجوق ) ١٦٥ ، ١٦٧ يرنقش ، من أمرأه سنجر ٢٧١ یزدجرد ، شاه ایران ۲۲۸ يزيد ، الخليقة الاموى ٦٢٨ يعترب بن ابراهيم (أنظر أبا بوسف القاشي) يعقوب بن الجاق الكندي ٣١٤ یفان بك ( تفار بك ) الكاشفری نوزپرسنجر 107 يمين الدين أمير باد ٣٧٧

یوسف (الصدیق) ۲۲ ، ۲۵۳ ، ۲۸۳ ، ۲۲۶ ، ۲۷۷ ، پوسف الحو خوارزمشاه اینالتکین ، ۲۷۷ ، ۲۷۷ وسف البرزمی ، قائد قلمة برزم ( انظر ایضا البرزمی ) ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ البرزمی ابر ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۲۸۰

يواش ، الامر ٥٥٨

یونس ۳۲ یونس خان بن علاءالدین تکش خوارژ مشاه ۱۲۵ ، ۱۱۹ ، ۲۱۸ ، ۲۵۵ ، ۳۷۵ یونس بن سجلوق ۱۲۱

التعون بن دیت ( انظر ۱۰ ب حبید ) التعرود ۱۲۸ نوح ( التبی ) ۲۰ ، ۳۰۰

نوح ( النبي ) ٦٥ ، ٣٠٥ توذر ، م}}

نورانی قتلغ خاتون ، زوجة السلطان محسد ۲٤٦

نور الدولة دبيس بن على بن مزيد الاســــدى ( انظر دبيس )

نور الدین ( آنظر قرا و ترکن خوان و ککچه ) نور الدین حسن ، من امراء العراق ، )ه نو شروان ( انو شروان ونوشین دوان ) آنظر : انو شروان

نوشروان ( انو شروان ) بن خالد، شرف الدین، وزیر السلطانین محمود وصنعود ( انظیر : انوشروان بن خالد ) ۲۹۹

نيقوماخس ، والد ارسطاطاليس ٢٥ ، ٦١٩ نيكلسون ( المستشرق ) ٢٥ ، ٣٣٨

( 4 )

هابیل بن آدم ۲۲۳ هاروت ۹۶ هارون النبی ۶۶ ، ۲۸۸

هارون بن عبد العسسزيز السكاتب ، ابو على ٩٩٤

أبر هاشم ،رئيس همدان ۲۶۸ ،۲۶۲ ، ۲۵۰ ۲۰۱۱ ، ۲۰۲

هبة الله بن محمد المامونی ۱۳۸ ، ۱۳۹ هرج مرای ۲۶ هرمز ، شاه ایران ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۶۵

## فهرست الأماكن والقبائل والطوائف

(1)أخلاط ١٥ ، ١٠ اران ۱۹۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ١٠ ١٤٧ ، ١١٧ ، ١٤٧ ، ١٤٥ ، ١٤٥ 0.7 6 EY1 6 TO. آخر رستم ( بیاب الری ) ۲۲۰ أردهن ۵۵۰۰ ۵۵۰ أرزنجان ٢١٥ آذر بیجان۷۶ ، ۸۲ ، ۱۰۸ ، ۱۲۸ ، ۱۷۸ ، آرس ( تهر ) ۲۲۶ · TAT · TOT · TO. · TEA · TEI · TTY آرسلان کشای ( قلمة ) أنظر أيضا جهان 4 £34 4 £14 4 £11 4 £11 4 £13 4 £13 4 کشیای ۱۱۵ 4 617 4 617 4 6A6 4 6Y7 4 6Y7 4 6Y1 أرمن ( أرمينية ) ٢٣٠ ، ٣١٣ ، ٢٢٧ ، ٦٤٢ AF3 > FF3 > 7.0 > 700 > 300 > 300 أرمى ٢٥١ آستانه ( انظر استانبول أو القسطنطينية ) أروند ( جبل ) ۱۰۱ ، ۵۰۵ آق شهر ۲۲۸ استانبول ( أنظر القسطنطينية ) ال المدكر ٥٥٥ أسد آباد ( همدان ) ۳۵۰ آل بویه ۹۳ الاسكندرية ٦٣١ الاسماعيلية ٢٠١ **آل ساسان ( الساسانيون ) ۱۳۱ ، ۱۵۹ ، ۲۸۰** ال سلجوق أو السلجونية ( السلاجقة ) ٥ ، آسيا الصفري (بلاد الروم) ٦ ، ١٨ ، ١٩ ، 17. CT. \$7 \$ 17 \$ \$50 \$ \$40 \$ \$77 \$ \$77 \$ \$74 \$ \$1 \$ امسيهان ( أنظر أيضا اصفهان ) 4 11A 4 11Y 4 117 4 110 4 118 4 117 اصفهان ( اصفاهان ) ۱۳ ، ۵۷ ، ۸۶ ، ۸۷ ، 4 106 4 108 4 180 4 181 4 18. 4 188 < T. 4 < T. 7 < T. 1 < 1T1 < T114 < 4% 4 17. 4 107 4 108 4 107 4 107 6 100 4 TTT 4 T13 4 T1A 4 T1Y 4 T13 4 T1. ( 1AT ( 17A ( 17Y ( 177 ( 170 ( 17Y CTEOC TETC TET C TE. C TTTC TTAC TTO 117 ) A77 > F07 > Y07 : 1A7 > YA7 > 4 717 4 000 4 814 4 TA1 4 TT7 4 T.. 4 TYY 4 TTY 4 TTT 4 TOT 4 TEX 4 TTT **18. ( 171 ( 174 ( 170** AYY > 1AY > 197 > -13 > 013 > 773 > آل عمران ۱۱۷ 4 EAE 4 EA+ 4 ETA 4 ETY 4 ETE 4 ETY أنخاز ۱۹ ، ۲۱۳ ، ۲۱۵ ، ۲۲۰ ، ۱۱۱ ، 4 or o 4 or A 4 old 4 old 4 o. o 6 o. 1 \* 677 4 677 4 673 4 677 4 617 4 617 4 617 A70 ) 530 ) 300 ) Yee > Aea > 7Ae AYO & YOU اعلم ۲۲۶ ، ۳۳۹ الأكراد ١٨١ ، ١٢٥ ، ٢٠٥ أبهر ٢٤ ، ١٦٨ ، ٢٤ ، ١٨٤ ، ١٥٥ الرت ٤١٧ ) ١٥٥ أتبراك ١٧ ، ٢٠ ، ٥٦ ، ٦٦ ، ٢٢ ، ١٤٦ ، الاناضول ( انظر أيضا آسيا المستقرى ) 4 £74 4 £74 4 £74 4 £75 4 £75 4 £75 4 117 6 1. 7.0 > 770 > A00 انیط ۳۲۹ ، ۳۲۰ احياش ٥٠٣

أنجيلاوند ( في نواحي ساوه ) ٢٢٣ . TET . TTY . TTT . TTT . TT. . TT? اندرایه ( قرب مرو ) ۲۲۷۷ 4 701 4 70. 4 TEL 4 TEA 4 TEO 4 TEE أنطاكية ١١٣ ، ٢٠١ ٢٠١ 707 ) 7A7 ' 7A7 ' 6A7 ' YA7 ' F.3 ' أنطالية ١١٣ ، ٢١١ ، ٢١١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ 6 off 6 of. 6 off 6 off 6 ofl 6 E.Y أوبه ( من أعمال هرات ) ٢٦٧ 130 > 730 > 730 أورميه ٢٥١ بلاد الجبل ٨٥٥ أوزكند ٢٠٢ بلاد المرب ۲۷ ، ۵۸ ايران ۷ ، ۲۸ ، ۷۰ ، ۲۲ ، ۱۹۵ ، ۱۹۱ ، بلاساغون ٦٢ ، ٢٦٤ £YY 4 1A. 4 TY1 بلخ ۱۲۸ ، ۲۲۹ ، ۲۷۷ ، ۲۲۱ أبوه ( نبيلة تركمانيسة ) ٨١ ، ٢٢ه ، بلخان ۱۹۹ ، ۱۵۶ 017 6 070 6 0T. بعیای ۲۱۲ ، ۸۸۸ بندنیجان ( بندنیجن ) ۴۰۷ (ب) بنوحنيفة ٢٨١ بنو مروان ۱۱۲ باب الأبواب ( دربند ) ۲۱۳ بيت الماء ( بأصفهان ) ٢٠٦ باب النوبي ١٧٠ بیروت ۷۱ باتافيا ٦ البيت المقدس ٤٠ باران ( بین شروان واذردهان ) ۲۲۳ بیستون ۲۸۶ بارس بازار ۲۷ ع بیلان ۸ه۲ بادیس ه ، ۱۱ ، ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۴ بنجاب ٨ بازار لشكر ( في أصفهان ، ٢٤٢ بنج انکشت ( قرب دینور ) ۲۲۹ ، ۲۲۴ الباطنية ۲۱۸ ، ۲۱۵ ، ۸۶۵ بوشنك ( بوشنج ) ٦٣١ باغ احمد سياه ( اصفهان ) ٢٠٦ بيروذكوه ( انظر فيروزكوه ) باغ دشت کور ( اصفهان ) ۲۰۹ ليت ۲۲۱ باغ کاران ( اصفهان ) ۲۰۹ باورد ۱۵۳ ، ۱۳۱ (ت) بخاری ۱۱۵ ، ۱۵۲ ، ۲۲ ، ۲۲۲ ، ۳۱۳ ، AT3 تبريز ۱۱ ، ۱۷۱ ، ۱۷۷ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، بدختمان ٣٢٢ ATT : 107 : FT3 : ATS : 3A3 : FF3 يلر ٥٣ تراكمه ۲۰۰۳ برجين ( تلعة ) انظر ايضا فرحين وفرزين ترك ٤٢ ( وانظر أيضا أتراك ) ٥٠٣ ، ٥٥٥ ، 71. 780 4 787 برزم ۱۹۰ تركستـــان ٤٧ ، ٢٠ ، ٢٢ ، ٢٩ ، ١٤٥ ، برقه ٣٤٦ 4 TAA 4 TTT 4 TAT 4 TTT 4 TAT 4 برلين ٢٦١ 3.7 > 177 بروجرد ۲۱۷ ، ۲۱۸ تركمان ١٥٤ ، ١٥٦ ، ٨٢١ ، ٨٤ بست ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۷ تركمانستان ١٤٩ يسطام ٧٠٠ ۽ ٧٤ ۽ ٧٠٠ ، ١٠٠٠ ترمت ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۷۲ يفسداد ۹۲ ، ۹۷ ، ۱۰۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، تغلیس ۲۱۲ 4 144 4 144 4 147 4 140 4 141 4 141 لكريت ( قلمه ) ٥٠٦ تكيشاباد ١٦٢ ٠٢٠ ، ١٥٠ ، ١٧٦ ، ١٨٦ ، ١٨٠ ، ١٠٦ ، توران ١٥٠ ، ١٦٠

117 : 430 : AV6 : Y1F " تیربنجرد ( سحراد ) ۵۵۰ خرقان ۲۶۶ ، ۲۵۶ تيماورد ١٥٤ ، ٢٦٤ خرلق ( قبيلة تركمانية ) ٢٦٢ ٢٦٢٠ (7) الخزر ( بحر ) ۲۱۳ خضر ( جبل عند مدخل همدان ) ١٦٠ الجبال ١٧٠ الخطا ٢٧ ، ٢٠٢ ، ٢٦١ ، ١٢٢ ، ١٢٤ ، جالوسكود ( عند أسفل جبل أروند ) ٥٠٥ 764 : 73F جرباذتان ۳٤٠ ۳٤٠ ۱۹۴ خلخال ٤٤٣ حرجان ١٨ ، ١٥٥ ، ١٦٨ ، ٢٢٦ ، ١١١ ، الغندق ٤٩ 0.7 6 877 خوار الري ٥٠٦ جرجانية ١٩٠ خوارزم ۲۲ ، ۲۹ ، ۱٤۹ ، ۲۱۲ ، ۲۵۷ ، ۲۲۱۶ الجزيرة ٢٧١ < 019 ( 011 ( 0.7 ( ET) ( ET- ( TTA جنزه ( انظر کنجه ) ۲۸ ، ۲۲۳ ، ۲۲۷ VYC > AYO + 730 + V30 + 000 + 300 جهان کشای ( قلعة ) تسمی أیضا أرسسلان خوزستان ۲۰۱ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۲۱ ،۲۲۲ ۲ کشای ( قلعة ) تسمی ایضنا « ارسسلان . ott : \$1. : TAY : TYA : TYV : TYo کشای ۱۱۲ کشا 078 جهرم ۲۵۹ خيبر ٤١ ، ٦٣١ جوتنجن ٥} ( 2 ) جي ( من أسماء اصفهان ) جيحون ١٤٧ ، ١٩٠ ، ٢٠١ ، ٢٧٧ ، ٢٣٣ ، دارا بکرد ۱۳۱ 0.7 6 880 داشیاو ( قریة من قری الری ) ۲۲۰ جرخ ( مرج ) ٢٦} دامغان ۱٦٨ ، ۲٠٩٠ ک۲۹۵ ، ۲۰۵ ، ۲۷۵ ۲۸۵۵ (ح) داود آباد ( بین ساوه وهمدان ) ۲۴۶ دای مرك ( دايمرج : قرب همدان ) ۸۱٬۳۲۹ الحبش ٢١٣ دحلة ٥٤٧ ، ٢٨٣ ، ١٨٨ حجاز ۷۰ ، ۲۰۶ درب زامهران ۱۷۳ حلب ۲۰۳ ، ۲۲۹ دربند زرین کمر ۷۰) ، ۹۹ حله ۲۸۲ دربند کرج ۲۱۲ حلوان ۱۷۲ ، ۲۲۸ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۸۲ ، ۲۲۶ دریند کرج ۲۱۲ درسدن ۳۱ (ċ) دزج (همدان ) ۱۹ه ختلان ۲٦٨ دزمار ۱۹ ، ۰ ۵ درکوه ( شاه در ) قلعة ۲۰۹ ، ۲۳۵ ، ۲۳۹ ختن ۲۰۲ ، ۲۲۱ ، ۳۲۱ دزرماهكي ( في بلاد اللحف ) ٢٠٤ ، ١٠٨ خراسان ۷۲ ، ۲۲ ، ۲۵ ، ۲۹ ، ۲۲ ، ۲۲ ، دشت کور ( اصفهان ) ۲۴۰ 4 107 4 108 4 189 4 1.8 4 1.4 4 99 4 174 4 177 4 170 4 177 4 10X 4 10Y دمشق ۱۱۵ دندانقان ( بین مرو وسرخس ) ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، 711 دول ( نرب تبریز ) ۲۵۱ 

3 Y > 0 Y > 7 Y > 7 Y > 7 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y > 6 Y >

دولاب ( الري ) ۱۹ ، ۲۰ ، ۲۲ ، ۲۷ ، ۲۷۶

دون ( دوین ) ۲۷}

دهستان ۱۵۲ ، ۱۵۳ ، ۳۵۵

( w) دهلی ( دلهی ) ۲۱ دباریکر ۲۳۰ سامین ( نساحیة قرب بغداد ) ۲۱ه 779 6 17A ALUI سان بطرسبرج ( لبنتجراد ) ٣١ . دېنور ۸۰) ، ۳۰ ، ۳۵۰ ساره ۲۰۵ ، ۲۵۲ ، ۲۲۲ ، ۲۵۰ ، ۲۵۱ ،۲۵۲ دیه بیار ( میدان ) ۲۴۸ · 13 > Y13 > A13 > P13 > +72 > 773 > 373 · 573 · A70 · . 70 ( ) سبا ۱۲۲ ، ۱۶۲ رانضة (رواقض) ۱۸ ، ۷۵ ، ۷۶ه ، ۸۶ه ، سجستان ۲۰۱ ، ۱۲۷ ، ۱۷۹ ، ۳۰۶ ، ۲۸۱ ، 740 > 340 سربرده ۱۵۶ راوند ۱۲ ، ۱۲ ، ۲۱۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۵ سرجاهان ( انظر سرجهان ) رودك ۱۰۷ سرجهان (قلمه ) ۹۲ ، ۹۲ ) ۵۰۵ ) ۵۰۹ الروس ۲۷ ، ۵۱ ، ۵۱۲ سرخس ۲۲۹ ، ۱۵۲ ، ۱۲۳ ، ۲۲۹ الروم ۲۸ ، ۲۷ ، ۲۵ ، ۵۱ ، ۹ ، ۱۲ ، ۸۲۰ سرخ کلاهان ۱۵۳ £ 14. € 184 € 188 € 184 € 117 € 1.8 سعید آباد ( تبریز ) ۲۲۶ سغد سمرتند ۱٤٥ ، ١٤٧ Y73 3 733 3 750 3 140 3 740 3 340 3 سك ( مرج ) ٢٢٤ ، ٢٨٩ 780 6 040 السلاجقة ( انظر آل سلجوق ) رونه ۱۰۷ سلاخر ۲۶۸ رويان ( فلمة ) ٣٥٢ ، ٢٢٤ سمرقند ۱۰۷ ، ۱۶۵ ، ۲۰۱ ، ۳۰۳ ، ۲۱۳ Y.Y layl 777 4 777 4 771 الري ۱۱ ، ۱۸ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۱۰۱ ، ۱۰۷ ، سمنان ۰.۱ ، ۱۲ ، ۲۷ ، ۲۷ م سستجار ۲۷۹ \* 770 \* 777 \* 777 \* 777 \* 707 \* 077 \* سنك بست ( رباط ) ۱۵۳ مسيحون ٥٠٢ 1 271 4 27. 4 214 4 21A 4 21V 4 21. : EVE : EV. : ETE : ETO : ETE : ETT (m) YY3 3 3 3 3 6 43 3 7 43 3 7 6 0 3 116 3 710 ) 110 ) 770 ) 776 ) Y76 ) A76 ) شاذباخ ۱۵۸ . PEV . PEV . PLV . PLV . PEV . VIV النساش ٥٠٣ 777 6 005 6 007 د ۱۷۱ د ۲۲. د ۱۷۱ د ۱۰. د ۲۷ ملث زابل ۲۹ 760 6 64. زابلستان: ۲۰۸ شاه دز ( انظر دزکوه ) ۲۰۹ زامهران ( درب في الري ) شیانکاره ۱۸۸ زمزم ۱۹۱ ، ۲۸۲ شبديز ۲۷۱ ، ۲۲۸ الزنج }٦} شسبروان ۲۲۳ شرویاز ( مرج ) ۲۱ ع زنجان ۲۸ ، ۷۲ ، ۱۲۸ ، ۲۳۹ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، شسسمكور }}٣ 007 ( 00. ( 08A ( 079 ( 07A ( 6A) زنجبار ۲۳۷ شسسوريا ١١٨ زندنه ( بخاری ) ۲۶۰ شودین ( بوابة فی همدان ) ۳۰ه ، ۲۶ه

. TYO . TYE . TTE . TT. . TOT . TOX شورین ( میدان فی همدان ) ۵۰۰ 6 KY > 1 - 7 > F - 7 > K - 7 > YIT > KYT > شوشتر ۵۰۲ < { 11 6 TAT 6 TOO 6 TO. 6 TT1 6 TT9 شهرستانه ( ترب نسا ) ۱٤٦ \$ \$Y\$ \$ \$Y1 \$ \$Y+ \$ \$71 \$ \$7A \$ \$T\$ شیراز ۱۸ ، ۳۱۲ YY3 2 1A3 2 7A3 2 3A3 2 6A3 2 773 2 شسيعة ١٨ 6 017 6 01. 6 0.8 6 0.7 6 0.1 6 0.. (ص) \$10 > 170 > 770 > 370 > \$70 > 770 > 170 ) 170 ) 130 ) 100 ) 700 ) 700 } الصف ٢٨٦ 300 > 400 > 400 > 600 > 440 > 740 > مستنين ١٥ 781 ( 78. ( 717 ( 7.4 مستقلاب ۹۹ المراقين ٧٢ ، ١٧٠ ، ٢٣٠ الصليبيون: ٥٥٣ المرب ۲۹ ، ۸۶ ، ۱۰۷ ، ۱۰۷ ، ۴۰۰ المسين ٥٩ ، ١٩ ، ١٨٢ ، ١٢٢ ، ١٢١ ، عرفات ۲۸۲ 347 3 447 3 3 77 3 737 3 7 9 3 3 173 3 علاء الدولة ( قلعة ) ٨٠٤ ، ٢٨٧ 760 6 676 عمان ۲۲۰ ، ۲۲۲ (d) غار حراء ٢٤ فرشستان ۲۵۷ طاق کسری ۵ غر ( الغز ) ۱۲۸ ، ۲۲۹ ، ۲۷۰ ، ۲۷۱ ، الطيالف ٢٦٠ • TYY • TYT • TYÞ • TYE • TYT • TYT طائدیس ۵۵) 0 EY طیرس ۷۴ غزنه (غزنين) ٥٦ / ١٥٤ / ١٩٢ / طبرسستان ٦٣١ TYE . YOY . YOY . BYT طیرک بالری ( قلعة ) ۱۲۹ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۷۰ ، الغور ۲۲۱ ، ۲۲۷ ، ۲۹۸ ، ۲۲۶ 0.7 6 0.0 (ف) طبسين ١٦٧ طجرشت ۱۷۷ نارس ۱۸۸ ، ۲۱۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۵ ، ۲۲۲ ، طحسا (مصر) · 617 · 610 · 767 · 764 · 760 · 767 طمنساج ۱۸۲ 773 \$ Y73 \$ AF3 طوب قابوسرای ۳۱ فراوار ( همدان ) طوسی ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۹۲ ، ۲۹۵ فراوه ۱۵۲ ، ۱۵۳ طهران ۱۰ ، ۱۲۱ ، ۱۷۰ ، ۱۹۲ ، ۲۲۹ ، الفرامنية ١٥٥٠ 777 6 TO1 فراهان ۷۶ ، ۱۸ه قرحين ( قرجين ١ ) ١٠٤ (ع) فرزین ( قلمة ) ۳۷۳ ، ۵۰۵ ، ۳.۵ ، ۷.۵ ، 010 6 011 عانة ۱۷۲ ، ۱۷۵ ئـسرس 111 المجم ٥٦ ، ٦٩ ، ١٠٧ ، ٥٠٤ ، ٥٨٥ فیروزکوه ( بیروزکوه ) ۲۰ ؛ ۲۹ ؛ ۹۹ المراق ٧ ، ١٣ ، ١٥ ، ١٦ ، ١٧ ، ٤٧ ، 10 1 0Y 1 YY 2 0X 1 FX 1 YX 2 (0) 6 1.A 6 1.E 6 1.. 6 44 6 47 6 4.. 6 A4 711 > 771 > 471 > 471 > 671 > 771 > 641 > تاسماباذ ( همدان ) ۱۹ه - < 777 < 771 < 7-7 < 178 < 170 < 138 قاشان ( أنظر : كاشان )

کندمان ( قرب اصفهان ) ۲۹ } القبساهره ٢٩ کهران ( قربة ) ۳٤٩ ، ٥٠٠ نبق ۲۱۳ كهران ( ثلمة ) القدس ٢٨٦ کهستان ـ نیسابور ۲۲۹ ، ۲۳۱ قراتكين ( مرج ) ٣٤٨ ، ٣٧٣ ، ١٧٩ کیندز ۲۷۵ القرامطة 177 كببوراب قرمیسین ۲۷) كوشك باغ ( مرحلة بين همدان والرى ) تریش ۲۴ نزوين ٢٤ ١٤١ ، ١٤١ ، ٧٤ ، ٢٠٥ ، کوشك کهن ( بمدخل همدان ) ۳۵۰ 008 6 08A 6 01. كوشك ممبور ( بمدخل همدان ) ١٧} تزوین ( تلمة ) ۲۱} قسطنطینیة ۱۵ ، ۲۱ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۲۵۹ ، كوشك ميدان ( في اصفهان ) ٢١٩ کوشك نو ( بمدخل همدان ) ۳۸۷ و ۳۸۷ و تصر قضاعه ( بغداد ) ۲۸۳ الكونة ٢٥ ، ٥٢ ، ١٢٦ تصران برونی ( بالری ) ۱۷۲ قفقيسانه ۱۸۳ کیج ۲۹ كيليا ( ثلمة قرب دوين ) ٢٧٤ قطوان ( عند مدخل سمرتند ) ۲۹۲ تلزم ١٥٤ ، ٥٤٤ (25) قم ۱۰۱ ، ۲۱۰ ، ۸۶۵ کاه توطه سررود ( رباط ) ۱۳ه کرکان ( أنظر جرجان ) نونية ۲۰ ، ۲۱ه کنید شاهنشاه ( فی الری ) تها ۲۵۰ کنجة ۱۸ ، ۲۲۳ ، ۲۲۷ ، ۱۹۳ ، ۲۹۳ ، تهاب ۱۱۶ 788 تهستان ۱۷۰ ، ۲۱۹ ، ۹۱۱ کوراب ۲٤۸ (원) (1) اللاذنية ٢٠٢ کابل ۹۹ اللان ( طائقة ) ۲۱۲ کابله ( بین همدان وجرباذنان ) ۳۶۰ ، ۳۲۲ 1.7 C A > 1.7 113 لسكنو ٢٦ ، ٢٤ ، ٥٤ ، ٤٢ ، ٢٧١ ، ٢٩١١ کاشان ( قاشان ) ۱۳ ، ۹۹ ، ۱۰۱ ، ۱۰۱ کاشان 21. 777 > 736 > V36 > A36 ليبزج ٣٥٣ كالنجر ( قلمة ) أ ١٥٠ ) ١٥١ ) ١٦٦ ليدن ه ، ۲ ، ۲۹ ، ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۶ کرچ ۱۹۸ ، ۲۱۲ ، ۱۲۸ ، ۲۶۸ ، ۲۵۸ کرچ TYO 4 T-1 4 T- 4 174 4 170 4 117 770 ليشتر ۲۰۷ ، ۲۲۲ ، ۲۵۳ کردکوه ۱۸ ليننجراد ( سان بطرسبرج ) ٣١ کرمان ۲۲ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۹۸ ، ۲۸۳ كرمانشاهان ۲۳۷ ، ۲۸۹ ، ۸۰۹ ، ۲۵۰ (c)الكعية ١٩٦ ، ٢٠٤ ، ٢٨٦ مازندران ۱۲ ، ۲۸ ، ۱۰۷ ، ۱۰۵ ، ۲۰۸ ، كلكتا ( كلكته ) ٧ ، ١٤ ، ٧٤ ، ١٥ ، 147 4 213 3 773 3.343 3 643 3 7733 1776 100 6 108 6 178 6 171 6 177 044 4 011 4 ETE کمبردج ۱۲ ماوراء ألتهر ٥٦ ، ٧٥ ، ٦٢ ، ١٤٥ ، ١٤٦٠ کنجه ( جنزه او کنجه ) ۲۲۳

(٣٤) راحة الصدور

۱۹۰ ) ۱۹۰ کا ۲۰۲ ، ۲۰۷ ، ۲۱ ، ۲۲۱ ، نسساوند ۲۰۹ T.E . TTE نهروان ۱۳۹ نور بخاری ۱۱۵ ۲۷۱ ماهکی ( أنظر دزماهکی ) ۰٫۷ ، ۸۰۶ المتحف البريطاني 32 ، 94 ، 30 ، 10 ، 179 ، نیسابور ۷۲ ، ۱۵۴ ، ۱۵۸ ، ۱۸۳ ، ۱۷۳ ، 357 > 777 > 377 > 677 > 677 > 677 T.Y 4 197 النيسل ٢٢) المحسوس ١٢٥ / ١٢٥ ) ٥٥٢ نيمروز ۸۵۲ ، ۲۲۶ ، ۸۸۶ محلة سابقاباذ ( في همدان ) ٢٥٥ محمدی ( تربه ترب بغداد ) ۲۱ه (4) المدرسة النظامية ( في بغداد ) ٥٢٨ مدرسة ملكة خاتون ( في اصفهان ) ٢١٦ هائس ( نلعة في الهند ) ١٥٧ مرج ( أنظر بلاسان ، وبارس بازار وجرخ هراة ( مرات ) ۱۹۷ ، ۲۹۷ ، ۲۷۲ ، ۲۲۲ وسك وشرويات وقرأتكين ونعل بندان وهزار هفتاذ بولان ( قریة من قری الری ) ۸٦ ثانی وهمدان } همدان ۱۳ ، ۱۶ ، ۱۵ ، ۲۱ ، ۷۵ ، ۲۸ ، ۵۸ ، ۸۸ ، مراغه ۱۵ ، ۹۰ ، ۳۳۰ ، ۲۲۷ ، ۲۵۲ ، ۸۲۱ ، 6 17. ( )14 ( ).8 ( ).7 ( 47 ( 47 **EAE** 6 TET 6 TT. 6 T.. 6 TYT 6 TY1 6 TZA مرو ۲۲ ، ۲۲ ، ۱۸۲ ، ۱۱۲ ، ۱۸۷ ، ۱۸۲ FT.A CT.T C TOT C TO1 C TO. C TEA 4 TYT 4 TY1 4 TT4 4 TTV 4 TTE 4 TT1 477 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · TTI C TYX C TYY مرو الروذ ٦٣٢ 107 : 707 : 707 : 707 : 707 : 707 : مزدقان ۲۲۶ ، ۸۸۶ 4 TAE 4 TAT 4 TAI 4 TA. 4 TYY 4 TYT مسجد المطرز ( في نيسابور ) ۲۷۳ + ET+ + E10 + E1+ + E+4 + TTE + TAY متسبهد ۲۲۶ \* \$13 + \$13 + \$14 + \$15 + \$15 + \$15 + مصر ١٤٥ / ٦٤٥ / ١٠١ / ١٥٥ / ١٥١ 653 3 153 3 153 3 153 3 153 3 153 3 153 3 مصلحتگاه ۱۸ه \* \$A4 \$A6 \$ \$A7 \$ \$A1 \$ \$A. \$ \$Y1 المفسول ٢١ · \$14 · \$17 · \$18 · \$17 · \$17 · \$1. مكسيران ٢٦٠ f ol. f o. V f o. 7 f o. 8 f o. 1 f o. . ٢٨٥ ، ٢٦٠ ، ١٩٤ مد٢ 710 ) P10 ) F70 ) A70 ) P70 ) -70 ) الملاحدة الخاذيل ٢٠٤ ، ٢٦١ ، ١٥١ ، ١٥٥ 4 OE. 4 OTA 4 OTA 4 OTO 4 OTE 4 OTI 300 730 1 730 0 330 1 030 1 130 1 130 1 ملازكرد ۱۸۹ 6 0AT 6 00Y 6 008 6 007 6 001 6 00. متی ۱۹۹ 78. 4 771 ألوسل ۱۷۲ ، ۲۰۲ ، ۲۷۹ ، ۲۳۱ الهند ١٤١ ، ٢١ ، ٨٠ ١٤٧ ، ١٥١ ، ١٥١ **EV. 4 717 4 7A7** 4 074 4 077 4 571 4 TET 4 TTF 4 T-8 میدان ( انظر دیه بیار وشورین ) 760 6 7.7 (0) الوثنيسون ٥٥٣ يشرب ( المدينة المنورة ) ٦٦ تخمران ۲۰ ، ۲۲ ، ۲۲۹ ، ۲۲۸ ، ۲۲۹ بزد ۱۳۱ نسبا ۱۸۷ ، ۱۵۱ ، ۱۸۷ اليمن ٢٦، ٢٦، ٢٦، ١٦٤) ١ النصياري ٥٥٣ اليهود ٧٦ ، ٢٦ه ، ٥٥٣

اليونان ٦١٩

نمل بندان ( مرج ) ۲۲ ، ۲۲ ۲

## فهرست أسماء الكتب

6 07A 6 07T 6 01T 6 01T 6 0.7 6 EAI آثار البلاد للقزويني ٢٠٦ أخبار الدولة السلجونية ٨ 00A 6 008 6 08A 6 08. 6 070 أسرار التوحيد في مقامات الشبخ أبي سعيد الريخ الادب العربى لنيكلسون ٢٣٨ ( طبع زوکونسکی ) ۲۹۷ تاريخ الادب في ايران من الفسسردوسي الى اسكندرنامه تأليف نظامي ٩١ السمدى ١٦١ ، ٢١١ ، ٢١٩ ، ٢٤٢ اصول الخط ٢٠ تاريخ الاسلام للذهبى ٧٣ أترب الموارد في اللغة (طبع بيروت) ه} ؛ التاريخ الألفي ٢٨ تاریخ البیهقی ( طبع کلکته ) ۷ ، ۱۵۴ ۱۵۵۱ أمثال الإبشيهي ١٤٨ 6 178 6 178 6 178 6 10X 6 10Y 6 1107 الايضاح ٧٢ 177 برهان قاطع ۸۰ ، ۱۱ ، ۱۰۵ تاريخ جهان آرا للقاضي أحمد الففاري ٣١ بزم آرا ۳۰ الريخ جهانكشاي للجويني ١ ، ٢٨ ، ١١٢ ، تاج التراجم في طبقات الحنفية لابن قطلوبغا 6 OTV 6 OTE 6 ETT 6 ETT 6 TT. 6 TTT YY 6 YY تاج العروس في اللغة 300 تاريخ ابن الائبر ٨ ، ٩ ، ٢٤ ، ٧٢ ، ١١٧ » تاريخ الحكماء للقفطى ٢٥٣ 4 101 4 10A 4 107 4 100 4 108 4 187 تاريخ الخلفاء للسيوطي (طبع كلكته ) ٧٤ 4 188 4 188 4 181 4 133 4 134 4 138 A3 & 70 4 184 4 188 4 189 4 187 4 180 4 198 تاريخ ابن خلكان ( انظر ايضا ونيات الأميان) 6 T. 1 6 T. 6 199 6 199 6 191 6 19. 6 ETE 6 TTE 6 TIE 6 TI. 6 OT 6 O. 770 > 770 > 1A0 > AA6 تاريخ سلاجقة كرمان لمحمد بن ابراهيم (طبع 177 > 777 > 777 > 377 > 777 > 777 > 777 هوتسما ) ۱۹۸ ، ۲۰۰ . TET . TEO . TET . TTT . TTY . TTE تاريخ سلاجقة آسيا الصغرى لابن البيبي ٦، 4 77 . 4 707 . 407 . 407 . 767 . 467 . T. 6 11 4 774 4 778 4 770 4 778 4 777 4 771 تاريخ الشطرنج ( بالانجليزية ) ٢٤ ، ٧٧٥ ، \$ 171 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 \ 174 140 , 040 تاریخ کزیده ۲۷ ، ۲۸، ۲۲ ،۳۶۵ ۳۶۱ ۱۶۳ ۱۶۳ 6 134 6 138 6 139 6 137 6 108 6 183 . To. . TET . TEO . TEE . TEI . TE. 4 134 4 148 4 141 4 144 4 1AY 4 1YT \* TV0 \* TTV \* TT0 \* TT1 \* TOT \* TOT 6 717 6 711 6 7.0 6 7.7 6 7.7 6 T.. VIT > ATT + YTT > 737 > 107 > FFT > 1.3 > V.3 > A.3 > 113 > 313 > 613 > \* EA. \* EY) \* EY. \* ETE \* ET. \* E19

TY3 3 YY3 3 AY3 4 T.0 3 P.0 3 710 3 · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · · 0{1 · 0{2 · 0{1 · 0{1 · 0{1 · 071 · 077 017 6 0.7 6 0.. 6 877 6 81. 756 ( 007 ( 007 ( 00. تتمة سياست نامه ١٤٣ الدر المختار ( في الفقه ) لمسلاء ألدين تتمة اليتيمة للثعالبي ٢٢١ الحصكفي ٢٥ التجريد ٧٢ ، ١٧٣ دمية القصر للباخرزي ١٧٣ تذكرة الشعراء لدولتثماه السمرقندي ٥٧ ء 750 6 F. 1 6 9A الدول الاسلامية ونسع لين يول ٢٠٧ تذكرة هفت اقليم ٢٩٤ ديران جمال الدين الاصفهائي ١٥٥ ، ١٦ ، ٩ تواريخ آل سجلوق ( بالتركية ) ٣٠ ، ٣٠ 014 جامع التواريخ ٨ ، ٣٠ ، ٣٤ ، ١٨٥ ، ١٩٠٠ ديوان حسن الغزنوى أو سيد أشرف ٩٩ ) 4.1 3 441 3 431 3 401 3 FOL 3 747 · 747 · 307 · 157 · 357 دیوان ستائی الغزنوی ۵۵ ، ۱۹۲ ، ۹۳۶ \* TET 4 TE. 4 TTY 4 TTE 4 TTO 4 T.7 دبوان الطفرائي ( طبع القسطنطينية ) ٩٦ ، 434 4 444 4 643 4 443 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 464 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 X11 > 737 173 4 6Y3 دیوان عمادی ۲۰۷ ، ۱۱۵ الجامع الصفي في أحاديث البشير والنذير ديران المتنبي ١٦٨ ، ٩٧٤ ، ٥٦٥ للسيوطي ٢٣ ، ٣٤ ، ٧٢ ، ٨٦ ، ١١١ ، 071 ' 7A3 ' AYA ' FAT ' 170 ديوان مجير البياقاني ٦٢ ، ٦٥ ، ٢٣٤ ، 101 الجامع الصفير ( في الفروع ) للشيباني ٥٨٠ الجامع الكبير (في الفروع) الشيباني ٢٢٥،٨٥٠ دیوان منوچهری ۱۰۲ جهار مقاله (لنظامي المروضي السمرتندي ، ذخیره خوارز مشاهی ( فی الطب ) ۲۲ ه طبع ميزا محمد القزويني ) ٥٧ ، ٦٢ ، ٢٢) 0A1 6 0Y1 4 177 4 178 4 177 4 174 4 187 4 149 ذبل أبى حامد ( ذبل تاريخ السلاجقة في **TIE 4 TIV** جامع المتواريخ لرشيد الدين تأليف أبىحامد حاجى خليفة (انظر كشف الظنون عن أسامي محمد بن ابراهیم ) ۷۲٪ ، ۲۵٪ ؛ ۲۷٪ ، الكتب والفنون ) 10 ، ٢٤ حبيب السير ۲۸ ، ۳۲ ، ۱۸۴ ، ۱۸۰ ، 017 4 0.7 4 0.7 6 0.7 4 TTA 4 T+T 4 T++ 4 19+ 4 1AY 4 1AT YTY : 7.7 : 777 : 761 : 787 : 777 الكتاب ) ۱ ، ۲ ، ۵ ، ۲ ، ۱۲ ، ۲۷ ، ۲۸ حديقة سنائي ( منتوية ) ٣٦ ، ١٥ ، ٧٤ ، (110 4 116 4 17 4 77 4 71 4 7. 4 71 TOT 4 150 4 171 حكايات العنيوبي (طبع كلكته ) ١٢٩ ١٣١٠، رباعیات الخیام (طبع بمبای ) ۸۸۸ رسالة الجويني ( في تاريخ السلاجية ) ١٨٩، حول سبول تركى عن تاريخ السلاجقة بآسيا 337 3 7.7 3 777 6 777 3 073 3 073 المبقري ٦ رص ( انظر روضة الصغا ) خسرو وشیرین لنظامی ( مثنویه ) ۲۲ ، ۱۳۳ ، 4 TAT 4 TOT 4 TIT 4 14. 4 177 4 104 روضة الصغا ، ۲۸ ، ۳۲ ، ۱۷۴ ، ۱۸۵ ، ۰ < 578 < 570 < 517 < 517 < 5.4 < 5.0 FXI > YXI > ... > Y.T. > Y.T. > YXY > 143 ) 443 ) 443 ) 2.0 ) 1.0 ) 110 ) 4 774 4 777 4 773 4 761 4 787 4 77Y 770 ) 770 ) 330 ) . 60 ) 700 ) Y00 1 . 7 . YTY . XTY . YF3 خسبه ٔ نظامی ۱۲۱ ، ۱۷۰ ، ۲۱۲ ، ۳۳۹ ،

رياض الانس ٧٣

1.7

178

· 678 4 670 4 617 4 617 4 673 4 373 4

ATT > FTT > FTT > YTT > ATT > 137 > زبدة التواريخ ( لحافظ أبرو ) ۲۷ ، ۲۷۲) 737 3 037 3 Y37 3 107 3 A07 3 157 3 زبدة التواريخ ( لصدر الدين على الحسيني) · TT. · TTA · TTY · T.. · TYA · TYI 4 ) 37 ) 731 ) 701 ) AFI > 0YI )FYI) . TEA . TEO . TEI . TTT . TTT . TTI . TA. . TYY . TYX . TYY . TYO . TYE 017 6 0.7 \* E.Y \* TAX \* TAY \* TAT \* TAE \* TAT زبدة النصرة ونخبة المصرة ٨، ٣٤، ٣٤، ١ 4.3 > A13 > F13 > F13 > F13 > F13 > < 174 < 174 < 177 < 177 < 177 < 104 < 100 \* EYE \* EYY \* EY\* \* E71 \* E7A \* E7Y < 177 ( 177 ( 170 ( 177 ( 173 ( 17. < 131 < 13- < 143 < 143 < 143 < 140 < 144 TA3 ? YA3 ? TA3 ? 373 ? ... ? 3.4 ? c off c off c off c of. c off c o.V 6 off 6 of. 6 off 6 off 6 ofof 6 of 8 \* 017 4 073 4 074 4 077 6 071 4 077 . TYY : TY1 : TAX : TAO : TAE : TA1 007 6 080 4 TTO 4 T.Y 4 T.7 4 T.T 4 TAX 4 TYA شرف النبوة ١٥ شمراء النصرانية ( طبع بيروت ) ٧٦ شفاء الفليل فيما في كلام المرب من الدخيل 137 3 337 3 037 3 737 3 837 3 757 3 للخفاجي ٣} 6 TOT 6 TOE 6 TOT 6 TOT 6 TO1 6 TO. صحیح البخاری ٤٤ ، ٢٦ ، ١٦ ، ١٨٥ ( TV1 ( TTV ( TTT ( TTO ( TT1 ( TT-صحیح مسلم }} ، ۸} 177 : 777 : 770 : 777 : 777 : 777 طبقات الحفاظ لللمبي ٥٣ 6 TAO 6 TAT 6 TAT6 TA1 6 TA- 6 TY1 طبقات ناصری ۱۱۷ ، ۱۲۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، 778 6 777 \$ \$19 6 \$1. 6 \$.A 6 \$.Y 6 \$.T 6 \$.Y العراضة في الحكاية السلجونية ٢٩ ، ٣٤ ، £77 4 £77 4 £78 4 £74 4 £15 6.4 . 444 . 446 . 404 . 4.4 . 140 زين الاخبار لابي سعيد عبد الحي بن الضحاك العقد الفريد لابن عبد ربه ١١٥ ين محبود الكرديزي ١٤٧ / ١٤٩ / ١٥٣ ٤ عيون الانباء في طبقسات الاطباء لابن أبي 107 6 108 أصيبعة ٣٥٣ زينة التواريخ ٥٥٧ النسساري الصغرى ٧٢ سلجونامه ۲۲ ، ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۱۲ ، ۵۱۳ الغناوي الكبري ٧٢ سندبادنامه ۲۹۶ الفرائد والقلائد ( للثمالبي ) ۲۲ ، ۲۶ ، سياست نامه لنظام الملك ٧ ، ١٩٧ ، ٢١. سير المباد الى المعاد ( مننوية \_ للحكيم 4 1-A4 1A4 A74 A74 A74 Y04 YE4 YT 6 17A 6 17Y 6 17T 6 17T 6 117 6 1-1 سنائی ) ۵۵ ، ۷۲ < 18A ( 170 ( 178 ( 177 ( 171 ( 17. سيرة أبن هشام ه} 4 170 ( 177 ( 177 ( 107 ( 107 ( 10. الشاهنامه للفردوس ٩ ، ٢٢، ٣٤ ، ٧٠ ، \* 191 \* 191 \* 171 \* 174 \* 177 \* 171 6 1-46 1-96 1A6 116 AA6 AT6 AT 6 Y1 4 178 4 107 4 177 4 113 4 119 4 117 141 ) 341 ) 641 ) 741 ) 441 ) XVI ) 4 111 4 11 4 1A1 1AA 4 1AY 4 1AT 41374131 41AA 4 1AY4 1YA 4 1ÝE 4 130 6 4.0 6 4.4 6 4.4 6 4.. 6 14X 6 14E 4 TTT 4 TTT 4 TTA 4 TTY 4 TTO 4 T-Y

\$ 177 4 170 4 177 4 177 4 170 4 17E 788 ( 081 ( 081 ( 08. ( 777 ATT > FTT > 137 = 037 > F37 > Y37 3 المسوط في الخلافيات 172 A37 ) P37 ) . 07 ) T07 ) F07 ) Y07 ) متنوعات شرقية جديدة ٦ · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* مجاتی آلادب ۱۲۸ مجاتی مجلة الجمعية الملكية الاسيوية ٧ مجمع الامثال للميداني ١٤ ٥ ٢٧٥ مجمع القصحاء لرضا قلى خان ٢١٠ ١٤٣٤٤ \* TEO 4 TEE 4 TET 4 TET 4 TTA 4 TTT 010 : TOT ( TOT ( TO) ( TO. ( TE) ( TEV مجمل تاريخ البشر ٢٠ مجمل نصیحی خراق ۱٤٧ الجمل في اللغة لاحمد بن قارس ١٧٤ · 711 · 718 · 719 · 717 · 710 · 717 المعيط ( في اللغة ) ٧٢ 3.3 > 7.3 > Y.3 > Y.3 > Y.1 & ETT & ETT & E.T & E.E. محيط المحيط ٨١ 773 > YYo > 100 > 700 > 370 مختصر سلجوقنامه لابن البيبي ۲۱۲ ، ۲۱۱ فهرست المخطوطات الفارسية في المتحف مختصر الطحاوى ( في الفروع ) ٢٣ ، ٨٠٠ البريطاني أريو ۲۷ ، ۲۰۷ ، ۲۹۵ مختصر القدوري ٢٤ مختصر الكرخي ( في الفروع ) ٢٤ ، ٨٠ فهرست المخطوطات ألفارسية بالمكتبة الاهلية مختصر المسعودي ( في القروع ) ٢٤ ٥٨٠ بباریس ( بلوشیه ) ۲۷ مخزن الاسرار لنظامي ٣١٥ نوات الونيات لابن شاكر ١٧٣ القدوري ( مختصر القسدوري في الفروع ) مرزبان نامه للرراويني ١٠٣ المستطرف للأبشيهي ٣١٣ ۰۸۰ كتاب الافستا ( الاوستا ) ٧٧ مشكاة المابيح ( في الحديث ) ١ / ٢٣ ، كتاب الانساب للسمعاني ٢٧٤ 70 : 111 : AYG كتاب العماسة ٢٦٥ معجم البلدان لياتوت ٦٨ ، ٦٦ ، ٨٧ ،١١٢٠ کتاب الزند ۷۷ \* TT1 \* TY1 \* TYY \* TTT \* TTT \* 107 كتاب الشعر والشعراء لابن تتيبة ٣٧٦ 107 > 763 > --0 > 630 كتاب الفهرست لابن النديم ٧٩ه المجم في تاريخ ملوك العجم ، لفضل الله كشف الظنون ( وضع حاجي خليفة ) ١٥ ، ابن عبد الله ۱۲۲ موجز الفرغاني ( في الغروع ) ٢٤ ، ٥٨٠ ، کلیات انوری ۲۹۰ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳ ، ۲۹۳ ، ۲۹۰ 240 نزمة القلوب لحمد الله المستوفي القزويني £41 4 FF 4 FAX 4 FAY 4 FAT کلیات خاقاتی ۲۷۶ ، ۲۷۵ ra3 نزمة المستاق في اختراق الآفاق للادريسي كنز العمال في سنن الاقوال والاقعال لحسام 11. الدين الهندي ( طبع حيدر آباد الـدكن ) نتش الرائضة ٢٠ الهسداية ٧٢ 140 لباب الالباب لمونى ٣٠ ، ٦٧ ، ٨٥ ، ١١٢ ؛ مقت الليم ٢٥٦ الواقى بالوفيات لمسلاح المسقدى ١٧٣ ٤ \* EYY 4 Y.A 4 YYE 4 YYE 4 YYY 4 Y.O 377 -AT وفيات الأعيان ( أنظر تاريخ ابن خلكان ) اللزوميات ( للمعرى ) ١٠١ 737 3 373 3 7V4 3 7V4 3 1A0 3 AA4 لسان العرب ٧٤ ، ٥٣٥ ، ٩٩٢ ليلى والمجنون لنظامي ( مننوية ) ٣٣٩ ، يتيمة الدهر للثعالبي ١١٥ ، ٢٦ ، ٥٥٥

# فهرست موضوعات الكتاب مقدمات الكتاب

| 0   | • | ٠. | • | • | •    |      | لفارسي الاستاذ محمد اقبسال             | تمهيد بقلم ناشر المتن ا                         |
|-----|---|----|---|---|------|------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 14  | • | •  | • | • | •    | •    | لصدون ۰ ۰ ۰ ۰ ۰                        | مؤلف كتيساب راحة اا                             |
| *1  | • | •  | • | • | ٠    | •    | سادره ۰۰۰                              | مثمتملات السكتاب ومص                            |
| **  | • | •  | • | • |      |      | نقلت عن « راحـة الصدور »               | التواريخ اللاحقة النى                           |
| 71  | • | •  | • | • | •    | •    | ــتمبلة في حــواشي الــكتاب            | دلالات الرمسوز المسمد                           |
|     |   |    |   |   |      |      | متن الكتاب                             |                                                 |
| 70  | • | •  | • | • | •    |      | رى سبحاته وتعالى                       | ديباجة في حميد السار                            |
| ٤٠  | • | •  | • | • | •    | •    | ساء على الرسبول ( صلعم )               | مدح الانبيساء والثن                             |
| ξo  | • | •  | ٠ | ٠ | •    | •    | ابمين وعلماء الدين                     | مدح الصحبابة والت                               |
| ٥٨  | • | •  | • | • | •    | ٠    | و بن قلج آرسلان ٠٠٠                    | مدح السلطان كيخسر                               |
| 34  | • | •  | • | ٠ | ذته  | ساتا | كتاب والتنساء عسلى أصدقائه و           | ذكر أحوال مصنف الا                              |
| 1.1 | • | •  | • | • | •    | •    | كتاب ٠٠٠٠                              | سبب تأليف هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 118 | • | •  |   | • | •    | •    | الصيدور وترتيب محتوياته                | فهسرس كتساب راحسة                               |
| 171 | • | •  |   |   | مباذ | וענ  | الصندور في ذكسرالعدل ومد               | ابتسداء كتساب راحة                              |
| 188 | • | •  | • | ٠ | •    | •    | لمين                                   | فهرس أسماء السسسلاه                             |
| 180 | • | •  | • | • | •    | •    | جته ، ، ، ، ،                          | ذكر ابتسداء أمر السلا                           |
| 107 | • | •  | • | • | •    | •    |                                        | السمسلطان طفرلبسك                               |
| 140 | • | •  | • | • | •    | •    | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | السمسلطان ألب آرسم                              |
| 117 | • | •  | • | • | ٠    | •    |                                        | السيلطان مليكشياه                               |
| 317 | • | •  | • | • | ٠    | •    | بن مليكئسياه ، ،                       | السيسلطان بركيسارق                              |
| 377 | • | •  | • | • | ٠    | •    | ن ملیکشاه ، ، ، ،                      | البتسلطان محسبد بر                              |
| 400 | • | •  | • | • | •    | •    | ملکشاه ۰ ۰ ۰                           | السياطان سنجر بن                                |
|     |   |    |   |   |      |      |                                        |                                                 |

| صفعة        |   |   |   |   |   |                                                             |  |
|-------------|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------|--|
| 7.7         | • | • | • | • | • | السميلطان طفرل بن محمد بن مليشاه                            |  |
| 770         | • | • | • | • | • | السملطان مسعود بن محمد بن ملكشاًه                           |  |
| 101         | • | • | • | • | • | الســـلطان ملـكشاه بن محمود                                 |  |
| 771         | • | • | • | • | • | السيلطان محمد بن محبود بن محمد بن مليكشاه                   |  |
| 717         | • | • |   | • | • | الســاطان سليمان بن محمد بن ملـكشاه                         |  |
| £•₹         | • | • | ٠ | • | ٠ | الســـاطان آرســـلان بن طفرل ،                              |  |
| 773         | • | • | • | • | • | الســـلطان طفول بن آوسسلان                                  |  |
| 011         | • | • |   |   |   | اسسستيلاء خوارزمشساه على مملسكة المراق العراق               |  |
|             |   |   |   |   |   | فصول متفرقة                                                 |  |
| 7/0         |   | • |   |   | • | فصل في آداب النسادمة وشرح لعبسة الشطرنج .                   |  |
| ٧٢٥         | • | • | • | • | • | الشطونج الذي وضبيعه حبكماه الهشيد                           |  |
| 150         | • | • | • | • | • | التُسطرنج الذي وضعه بزرجمهر م ّ                             |  |
| <b>0</b> Y1 |   | • | • | • | • | الشيطرنج الذي وضيعه حسكماء الروم                            |  |
| ۳۷٥         | • |   | ٠ | ٠ | ٠ | الضرب الشبائي الذي وضعه الروم ، ، ، ،                       |  |
| ۸۷۸         | • | • | • |   |   | نصــل في الثراب ، ، ، ، ، ، .                               |  |
| 770         | ٠ | • | ٠ | • | ٠ | قصل في السباق والرماية ، ، ، ، ، ،                          |  |
| APO         | ٠ | ٠ | • | • | • | تمسل في المسيد ، ، ، ، ، ، ،                                |  |
| 7.7         | • | ٠ | • | • | • | قصيصل في مصرفة الخط ، ، ، ، ، ،                             |  |
| 717         | • | • | • | • | • | نصـــل في ألفالب والفــلوب ، ، ، ، ،                        |  |
| 770         | • | • | • | ٠ | • | خاتمة الكتاب ، ، ، ، ، ، خاتمة                              |  |
|             |   |   |   |   |   | كشاف الكتاب                                                 |  |
| 701         | • | • | ٠ | • | • | ا سا فهرست أسماه الرجال ۱۰۰۰ م                              |  |
| AFF         | • | • | • | • | • | ٢ أــ فهرست الاماكن والقبائل والطوائف                       |  |
| ۹۷۶         | • | • | • | • | • | ٣ ـ فهرست الـكتب الملكورة بالـكتاب                          |  |
| 171         |   |   |   | • | • | <ul> <li>٤ - فهرست موضوعات الكتاب</li> <li>٠ . ٠</li> </ul> |  |

### المشروع القومى للترجمة

المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى ، ينطلق من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبل، معتمدًا المبادئ التالية :

- ١- الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية .
- ٢- التوازن بين المعارف الإنسانية في المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية .
- ٣- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية
   والتشجيع على التجريب .
- ٤- ترجمة الأصول المعرفية التي أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعي في الثقافة الإنسانية المعاصرة، جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التي تضم القارئ في القلب من حركة الإبداع والفكر العالمين.
- ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل
   بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى الثقافة
  - ٦- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة .

## المشروع القومس للترجمة

| أحمد درويش                              | چون کوین                      | اللغة العليا                       | -1          |
|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------|
| أحمد فؤاد بليع                          | ك. مادهو بانيكار              | الوثنية والإسلام (ط١)              | -4          |
| شوقى جلال                               | چورج چیمس                     | التراث المسريق                     | <b>-r</b>   |
| أحمد الحضرى                             | إنجا كاريتنيكرقا              | كيف تتم كتابة السيناريو            | -1          |
| محمد علاء الدين منصور                   | إسماعيل فصيح                  | تْرِيا في غيبوية                   | -0          |
| سعد مصلوح ووفاء كامل فايد               | ميلكا إثيتش                   | اتجاهات البحث اللسانى              | r-          |
| يوسف الأنطكي                            | لوسىيان غولدمان               | العلوم الإنسانية والفلسفة          | <b>-Y</b>   |
| ممنطقي ماهر                             | ماكس فريش                     | مشعلق الحرائق                      | -4          |
| محمود محمد عاشور                        | أندرو. س. جودي                | التغيرات البيئية                   | -4          |
| محمد معتميم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى | چیرار چینیت                   | خطاب الحكابة                       | -1.         |
| هناء عبد الفتاح                         | فيسوافا شيمبوريسكا            | مختارات شعرية                      | -11         |
| أجمد محمود                              | ديفيد براونيستون وأيرين قرانك | طريق الحرير                        | -14         |
| عبد الوهاب علوب                         | رويرتسن سميث                  | ديانة الساميين                     | -17         |
| حسين المودن                             | چان بیلمان نویل               | التحليل النفسى للأدب               | -12         |
| أشرف رنيق عفيني                         | إدوارد اوسى سميث              | الحركات الفنية مئذ ١٩٤٥            | -10         |
| بإشراف أنصد عتمان                       | مارتن برنال                   | أثينة السوداء (جـ١)                | F1-         |
| محمد مصطفى بدرى                         | فيليب لاركين                  | مختارات شعرية                      | -17         |
| طلعت شاهين                              | مختارات                       | الشعر النسائي في أمريكا اللاتينية  | -14         |
| نعيم عطية                               | چورج سفيريس                   | الأعمال الشعرية الكاملة            | -11         |
| يمنى طريف الخولى وبدوى عبد النتاح       | ج. ج. کراوٹر                  | قصة العلم                          | -۲.         |
| ماجدة العناني                           | صنعد بهرئجى                   | خوخة وألف خوخة وقصص أخرى           | -41         |
| سید أحمد علی الناصری                    | چرن أنتيس                     | مذكرات رحالة عن المسريين           | -77         |
| سعيد ترفيق                              | هانز جيورج جادامر             | تجلى الجميل                        | -47         |
| بکر عباس                                | باتريك بارندر                 | ظلال المستقبل                      | <b>-</b> Y£ |
| إبراهيم النسوقي شتا                     | مولانا جلال الدين الرومي      | مثنوی (٦ أجزاء)                    | -Yo         |
| أحمد محمد حسين هيكل                     | محمد حسين هيكل                | دين مصن العام                      | 77-         |
| بإشراف: جابر عصفور                      | مجموعة من المؤلفين            | التنوع البشرى الخلاق               | -44         |
| منى أبو سنة                             | چوڻ لوك                       | رسالة في التسامح                   | -47         |
| بدر الديب                               | چیمس ب. کارس                  | الموت والوجود                      | -44         |
| أحمد فؤاد بليع                          | ك. مادهق بانيكار              | الوثنية والإسلام (ط٢)              | -Y.         |
| عبد الستار الطوجي وعبد الوهاب علوب      | چان سرفاجیه – کلود کاین       | مصادر دراسة التاريخ الإسلامي       | -41         |
| مصطفى إبراهيم فهمى                      | ديڤيد روب                     | الانقراض                           | -44         |
| أحمد فؤاد بلبع                          | اً. ج. هوپکنز                 | التاريخ الانتصادي لأفريقيا الغربية | -77         |
| حصة إبراهيم للنيف                       | روچر آلن                      | الرواية العربية                    | 37-         |
| خليل كلفت                               | پول ب . دیکسون                | الأسطورة والحداثة                  | -40         |
| حياة جاسم محمد                          | والاس مارتن                   | نظريات السرد المديثة               | -77         |

| جمال عبد الرحيم                                  | بريچيت شيفر                          | واحة سيوة وموسيقاها                    | <b>-</b> ۲۷  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------|
| أتور مفيث                                        | الن تورین<br>الن تورین               | نقد الحداثة                            | <b>-</b> ٣٨  |
| منیرة کروان                                      | بيتر والكرت                          | الحسد والإغريق                         | -49          |
| محمد عيد إبراهيم                                 | ئن سكستون<br>آن سكستون               | قصائد حب                               | -٤.          |
| ۔ ۳۰۰ - ۱<br>عاطف أحمد وإبراهيم فتمي ومحمود ماجد | بیتر جرا <i>ن</i>                    | ما بعد المركزية الأوروبية              | -21          |
| أحمد محمود                                       | ہیں باربر<br>ہنچامین باربر           | عالم ماك                               | -24          |
| المهدى أخريف                                     | ارکتانیو باث<br>ارکتانیو باث         | اللهب المزدوج                          | 73-          |
| مارلین تادرس<br>مارلین تادرس                     | ألدوس هكسلى                          | بعد عدة أصياف                          | -11          |
| أحمد محمود                                       | روبرت دینا رچون فاین                 | التراث المفيور                         | -£ o         |
| محمود السيد على                                  | بابلق نيرودا                         | ے<br>عشرون قصیدة حب                    | F3-          |
| مجاهد عبد المنعم مجاهد                           | رينيه ويليك                          | تاريخ النقد الأدبي المديث (جـ١)        | -£V          |
| ماهر جریجائی                                     | فرائسوا يوما                         | حضارة مصر الفرعونية                    | -14          |
| عبد الوهاب علوب                                  | هـ ، ټ ، ئوريس                       | الإسلام في البلقان                     | -14          |
| محمد برادة وعثماني الميلود ويوسف الأنطكي         | جمال الدين بن الشيخ                  | ألف ليلة وليلة أو القول الأسير         | ~· o ·       |
| محمد أبو العطا                                   | داريو بيانويبا وخ. م. بينياليستي     | مسار الرواية الإسبانو أمريكية          | -01          |
| لطفي قطيم وعادل دمرداش                           | ب. نوانالیس رس ، روچسیفیتز وروجر بیل | العلاج النفسي التدعيمي                 | -oY          |
| مرسى سعد الدين                                   | أ . ف ، ألنجتون                      | الدراما والتعليم                       | -07          |
| محسن مصيلحي                                      | ج . مايكل والتون                     | المفهوم الإغريقي للمسرح                | -o£          |
| على يوسف على                                     | چرن براکنجهرم                        | ما وراء العلم                          | -00          |
| محمود على مكي                                    | نديريكو غرسية اوركا                  | الأعمال الشعرية الكاملة (جـ١)          | Fo-          |
| محمود السيد و ماهر البطوطي                       | نديريكو غرسية اوركا                  | الأعمال الشعرية الكاملة (جـ٢)          | -oV          |
| محمد أبو العطا                                   | فدبريكو غرسية ارركا                  | مسرحيتان                               | -01          |
| السيد السيد سهيم                                 | كاراوس موثييث                        | المحبرة (مسرحية)                       | -04          |
| صبرى محمد عبد النئي                              | چرهانز إيتين                         | التصميم والشكل                         | -7.          |
| بإشراف: محمد الجرفري                             | شارلوت سيمور – سميث                  | موسوعة علم الإنسان                     | 17-          |
| محمد خير البقاعي                                 | رولاڻ بارت                           | لذَّة النَّص                           | 77-          |
| مجاهد عيد المنعم مجاهد                           | رينيه ويليك                          | تاريخ النقد الأدبي الحديث (جـ٢)        | -75          |
| رمسيس عرض                                        | ألان وود                             | برتراند راسل (سیرة حیاة)               | 3 <i>F</i> - |
| رمسيس عوش                                        | برتراند راسل                         | في مدح الكسل ومقالات أخرى              | -% ·         |
| عيد اللطيف عبد الحليم                            | أنطرنيو جالا                         | خمس مسرحيات أندلسية                    | 77-          |
| المهدى أخريف                                     | فرناندو بيسوا                        | مختارات شعرية                          | -77          |
| أشرف الصباغ                                      | فالنتين راسبوتين                     | نتاشا العجوز وتصص أخرى                 | <b>A</b> F-  |
| أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى                 | عيد الرشيد إيرافيم                   | العالم الإسلامي في أوابل القرن العشرين | -71          |
| عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد                       | أرخينير تشانج رودريجث                | ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية          | -V·          |
| حسين محمود                                       | داريو فو                             | السيدة لا تصلح إلا للرمي               | -٧1          |
| قؤاد مجلى                                        | ت . س . إليوت                        | السياسى العجوز                         | -VY          |
| حسن ناظم وعلى حاكم                               | چين ب . تومېكنز                      | نقد استجابة القارئ                     | -VT          |
| حسن بيومي                                        | ل . ا . سىمىئرثا                     | مملاح الدين والماليك في مصر            | -V£          |

| i -Vo          | نن التراجم والسير الذاتية                       | أندريه موروا              | أحمد درويش                 |
|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| -٧1            | چاك لاكان وإغواء التطيل النفسي                  | مجموعة من المؤلفين        | عبد المقصود عبد الكريم     |
| ; <b>-</b> YY  | تاريخ النقد الأنبي الحديث (جـ٢)                 | رينيه ويليك               | مجاهد عبد المنعم مجاهد     |
| I -YA          | العرلة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية    | رونالد روبرتسون           | أحمد محمود وبورا أمين      |
| -V¶            | شعرية التأليف                                   | بوريس أوسينسكي            | سعيد الفائمي وناصر حلارى   |
| ۸۰- ب          | بوشكين عند «نافورة الدموع»                      | ألكسندر پوشكين            | مكارم الغمري               |
| ۱ –۸۱          | الجماعات المتخيلة                               | بندكت أندرسن              | محمد طارق الشرقاوي         |
| -AY            | مسرح ميجيل                                      | میچیل دی اُونامونو        | محمود السيدعلى             |
| -47            | مختارات شعرية                                   | غوتفرید بن                | خالد المعالي               |
| - A£           | موسوعة الأدب والنقد (جـ١)                       | · مجموعة من المؤلفين      | عبد الحميد شيحة            |
| • -Ap          | منصور الحلاج (مسرحية)                           | صلاح زکی أقطای            | عبد الرازق بركات           |
| -A7            | طول الليل (رواية)                               | جمال میر صادقی            | أحمد فتحى يوسف شتا         |
| -AY            | نون والقلم (رواية)                              | جلال آل أحمد              | ماجدة العناني              |
| I -^^          | الابتلاء بالتغرب                                | جلال آل أحمد              | إبراهيم الدسوقي شتا        |
| I -A1          | الطريق الثالث                                   | أنتونى جيينز              | أحمد زأيد ومحمد محيى الدين |
| ۹۰ و           | وسم السيف وقميص أخرى                            | بورخيس وأخرون             | محمد إبراهيم مبروك         |
| 1 -41          | المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق            | باريرا لاسوتسكا - بشونباك | محمد هناء عبد الفتاح       |
| 77- 47         | أسناليب ومضامين المسوح الإسبانوأمريكي للعاصير   | كارل <i>وس ميجي</i> ل     | نادية جمال الدين           |
|                | محدثات العولة                                   | مايك نيذرستون وسكوت لاش   | عيد الوهاب علوب            |
| -15            | مسرحيتا الحب الأول والصحبة                      | صىمويل بيكيت              | فوزية العشماري             |
|                | مختارات من المسرح الإسباني                      | أنطرنير بريرر باييش       | سرى محمد عبد اللطيف        |
| ۲ <i>۱</i> – د | ثلاث زنبقات ووردة وقصص أخرى                     | نخبة                      | إدوار الخراط               |
|                | هرية فرنسا (مج\)                                | فرنان برودل               | بشير السياعي               |
|                | الهم الإنساني والابتزاز الصهيوني                |                           | أشرف الصباغ                |
|                | تاريخ السينما العالمية (١٨٩٥–١٩٨٠)              | ديڤيد روينسوڻ             | إبراهيم قنديل              |
|                | مساطة العولة                                    | بول هيرست وجراهام توميسون | إبراهيم فتحى               |
|                | النص الروائي: تقنيات ومناهج                     | بيرنار فاليط              | رشيد بنحص                  |
|                | السياسة والتسامح                                | عبد الكبير الخطيبي        | عز الدين الكتائي الإدريسي  |
|                | قبر ابن عربی یلیه آیاء (شعر)                    | عبد الوهاب المؤدب         | محمد بنيس                  |
|                | أوبرا ماهوجتی (مسرحیة)                          | برتوات بريشت              | عبد الغفار مكارى           |
|                | مدخل إلى النص الجامع                            | چیرارچینیت                | عبد العزيز شبيل            |
|                | الأدب الأندلسي                                  | ماريا خيسوس رويييرامتي    | أشرف على دعدور             |
|                | مسودة الفدائى في الشعر الأمريكي اللاتيش المعاصر |                           | محمد عبد الله الجعيدى      |
|                | ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسي                   | مجموعة من المؤلفين        | محمود على مكى              |
|                | حررب المياه                                     | چون بولوك وعادل درویش     | فاشم أحمد محمد             |
|                | النساء في العالم النامي                         | حسنة بيجرم                | منى قطان                   |
|                | المرأة والجريمة                                 | غرائسس هيدسون             | ريهام حسين إبراهيم         |
| N -117         | الاحتجاج الهادئ                                 | أرلين علوى ماكليود        | إكرام يوسف                 |
|                |                                                 |                           |                            |

|    | m14 = 1                                             | and d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
|----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|    | راية التمرد                                         | سادی پلانت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | أحمد حسان                  |
|    | مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستقع                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نسيم مجلى                  |
|    | غرفة تخص المرء بحده                                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سمية رمضان                 |
|    | امرأة مختلفة (درية شفيق)                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تهاد أحمد سالم             |
|    | المرأة والجنوسة فى الإسلام                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | منى إبراهيم رهالة كمال     |
|    |                                                     | بث بارون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | لميس النقاش                |
|    | النساء والأسرة وتوانين الطَّلاق في التاريخ الإسلامي |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بإشراف: رسف عباس           |
| -1 | المركة النسائية والقطور في الشرق الأوسط             | لیلی أبر لغد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مجموعة من المترجمين        |
| -1 | الدليل الصغير في كتابة المرأة العربية               | فاطمة موسى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | محمد الجندى وإيزابيل كمال  |
| -1 | نظام العبوبية القديم والنموذج المثالي للإنسان       | چوزیف فرجت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | منيرة كروان                |
| -1 | الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية            | أنينل ألكسندرو فنابولينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | أنرر محمد إبراهيم          |
|    | الفجر الكائب: أرهام الرأسمالية العالمية             | چون جرای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | أحمد قؤاد بليع             |
| -1 | التحليل الموسيقي                                    | سيدرك ثورپ ديڤي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سمحة الخولى                |
| -1 | قعل القراءة                                         | فولقانج إيسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | عيد الرهاب على             |
| -1 | إرهاب (مسرحية)                                      | صفاء فتحى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | يشير السباعي               |
| -1 | الأدب المقارن                                       | سوران باسئيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | أميرة حسن نويرة            |
| -1 | الرواية الإسبانية المعامسرة                         | ماريا دواورس أسيس جاروته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | محمد أبو العطا وأخرون      |
| -1 | الشرق يصعد ثانية                                    | أندريه جوندر فرانك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | شوقي جلال                  |
| -1 | مصر القنيمة: التاريخ الاجتماعي                      | مجموعة من المؤلفين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | لريس بقطر                  |
| -١ | ثقافة المرلة                                        | مايك فيذرستون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | عيد الوهاب علوب            |
| -١ | الخوف من المرايا (رواية)                            | طارق على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | طلعت الشايب                |
|    | تشريح حضارة                                         | باری ج، کیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | أحمد محمود                 |
|    | المختار من نقد ت. س. إليوت                          | ت. س. إليوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ماهر شفيق فريد             |
|    | فلاحر الباشا                                        | كينيث كرنو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | سىدر توفيق                 |
| -1 | مذكرات ضابط في الصلة الفرنسية على مصر               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كاميليا صبحى               |
|    | عالم التليفزيون بين الجمال والعنف                   | The state of the s | وجيه سمعان عبد المسيح      |
|    | يارسيڤال (مسرحية)                                   | ريتشارد فاچنر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ممنطقي ماهر                |
|    | •                                                   | مربرت می <i>سن</i><br>هربرت می <i>سن</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | أمل الجبوري                |
|    | الثنتا عشرة مسرحية يونانية                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نعيم عطية                  |
|    | الإسكندرية: تاريخ ودليل                             | أ. م. فورستر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مسن بیومی                  |
|    | قضايا التنظير في البحث الاجتماعي                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عدلی السعری<br>عدلی السعری |
|    | صاحبة اللوكاندة (مسرحية)                            | کارلو جوادونی<br>کارلو جوادونی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | سلامة محمد سليمان          |
|    | موت أرتيميو كروث (رواية)                            | کارلو <i>س فوینتس</i><br>کارلو <i>س فوینتس</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | أحم حسان                   |
|    | الورقة العمراء (رواية)                              | میچیل دی لیبس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | على عبدالرجف اليميي        |
|    | مسرحیتان                                            | تانکرید دورست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | عبدالغفار مكارى            |
|    | سرحيس<br>القصة القصيرة: النظرية والتقنية            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | على إبرأهيم منوفي          |
|    | النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أسامة إسبر                 |
|    | التجربة الإغريقية                                   | روبرت ج. ايتمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | منیرة کروان                |

| بشير السباعى                                                                                                                                                                                                                     | فرنان برودل                                 | هرية فرنسا (مج ٢ ، جـ١)                            | -101         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| بسیر استباعی<br>محمد محمد القطابی                                                                                                                                                                                                | مجموعة من المؤلفين                          | عدالة الهنود وقصص أخرى                             | -107         |
| فاطمة عبدالله محمود                                                                                                                                                                                                              | نبيدوت من موسين<br>فيولين فانويك            | غرام الفراعنة                                      | -107         |
| خلیل کلفت                                                                                                                                                                                                                        | نیل سلیتر<br>نیل سلیتر                      | مدرسة فرانكفورت                                    | -108         |
| میں مدن<br>أحمد مرسی                                                                                                                                                                                                             | مين مير<br>نخبة من الشعراء                  | سرت بريسرو<br>الشعر الأمريكي المعاصر               | -\00         |
| مى التلمسائي<br>مى التلمسائي                                                                                                                                                                                                     | چى أنبال وألان وأرديت فيرمو                 | المدارس الجمالية الكبرى                            | To1-         |
| مى السمالين من المراقع المراقع<br>المراقع المراقع المراق | النظامي الكنجري                             | خسرو وشيرين                                        | -\oV         |
| ىبىدىدىرى بىرىن<br>بشير السياعى                                                                                                                                                                                                  | فرنان بريدل                                 | مسري رسيرين<br>هرية فرنسا (مج ۲ ، جـ۲)             | -104         |
| بدیر حصوص<br>ابراهیم فتحی                                                                                                                                                                                                        | دیثید هرکس                                  | الأيديوانچية                                       | -101         |
| ب <del>رن ہے</del> ہیں۔<br>حسین بیومی                                                                                                                                                                                            | پول ایرلیش<br>پول ایرلیش                    | ألة الطبيعة                                        | -17.         |
| ــــــين بيوسي<br>زيدان عبدالطيم زيدان                                                                                                                                                                                           | بند بيريس<br>اليخاندرو كاسرنا وأنطونيو جالا | مسرحيتان من المسرح الإسياني                        | -171         |
| صلاح عبدالعزيز محجوب                                                                                                                                                                                                             | بيدنا الأسيري                               | تاريخ الكنيسة                                      | -177         |
| بإشراف: محمد الجوهري                                                                                                                                                                                                             | چوردون مارشال<br>جوردون مارشال              | مرسوعة علم الاجتماع (جـ ١)                         | -175         |
| پیسر میں<br>نبیل سعد                                                                                                                                                                                                             | جروس شرسان<br>چان لاکوئیر                   | شامبرایرن (حیاة من نرر)                            | -178         |
| سير المساد <b>نة</b><br>سهير المساد <b>نة</b>                                                                                                                                                                                    | اً. ن. أفاناسينا                            | حكايات الثعلب (قصيص أطفال)                         | -170         |
| محمد محمود أبوغدير                                                                                                                                                                                                               | يشعياهر ليثمان                              | العلاقات بين المتعينين والطمانيين في إسرائيل       | -177         |
| شکری محمد عیاد                                                                                                                                                                                                                   | رايندرنات طاغور                             | فى عالم طاغور                                      | -177         |
| شکری محمد عیاد                                                                                                                                                                                                                   | مجموعة من المؤلفين                          | ى ، حد<br>دراسات في الأدب والثقافة                 | AF1-         |
| شکری محمد عیاد                                                                                                                                                                                                                   | مجموعة م <i>ن ا</i> لمؤلفين                 | إبداعات أدبية                                      | -174         |
| ىسىرى ئىسىت ئىپت<br>بسام ياسىن رشيد                                                                                                                                                                                              | ، ای اور براهایی<br>میجیل دلیبیس            | ،.<br>الطريق (رواية)                               | -17.         |
| مدی حسین<br>هدی حسین                                                                                                                                                                                                             | فراتك بيجو                                  | رضع حد (رواية)                                     | -171         |
| محمد محمد الخطابي                                                                                                                                                                                                                | نخبة                                        | حجر الشمس (شعر)                                    | -177         |
| إمام عبد الفتاح إمام                                                                                                                                                                                                             | ولثر ت. سنتيس                               | معنى الجمال                                        | -177         |
| ہم جب سے ہے<br>أحمد محمود                                                                                                                                                                                                        | ا پایس کاشمور<br>ایئیس کاشمور               | منناعة الثقافة السوداء                             | -178         |
| يجيه سمعان عبد المسيح                                                                                                                                                                                                            | بدء ت<br>اورينزو فيلشس                      | التليفزيون في الحياة اليومية                       | -140         |
| وبي حصول ب مصيع<br>جلال البنا                                                                                                                                                                                                    | ترم تیتنبرج                                 | ندر منهرم للاقتصابيات البيئية                      | -177         |
| حمنة إبراهيم المنيف                                                                                                                                                                                                              | منری تروایا<br>منری تروایا                  | أنطون تشيخوف                                       | -177         |
| محمد حمدی إبراهیم                                                                                                                                                                                                                | نخبة من الشعراء                             | مختارات من الشعر البوناني الحديث                   | -174         |
| إمام عبد الفتاح إمام                                                                                                                                                                                                             | أيسوب                                       | حكايات أيسوب (قصص أطفال)                           | -174         |
| سليم عبد الأمير حمدان                                                                                                                                                                                                            | <br>إسماعيل قصيح                            | نمنة جاريد (رواية)                                 | -14-         |
| محمد يحيى                                                                                                                                                                                                                        | ،<br>نسنت ب. ليتش                           | النقد الأمين الأمريكي من التلايتيان إلى الصلتيتيات | -\^\         |
| ء عن<br>ياسين طه حافظ                                                                                                                                                                                                            | وب، پیش                                     | العنف والنبوءة (شعر)                               | -144         |
| ة<br>فتحى العشري                                                                                                                                                                                                                 | رينيه جيلسون                                | چان كركتو على شاشة السينما                         | 78/-         |
| دسوقی سعید                                                                                                                                                                                                                       | هانز إبندورفر                               | القاهرة: حالمة لا تنام                             | -\A£         |
| عيد الرهاب علوب                                                                                                                                                                                                                  | ترماس تومسن                                 | أسفار العهد القديم في التاريخ                      | -140         |
| إمام عبد القتاح إمام                                                                                                                                                                                                             | ميخائيل إنورد                               | معجم مصطلحات فيجل                                  | <b>FA</b> /- |
| مجمد علاء الدين منصبور                                                                                                                                                                                                           | بُرْدج علوى                                 | الأرضة (رواية)                                     | -\AV         |
| يدر الديب<br>بدر الديب                                                                                                                                                                                                           | القين كرنان                                 | مرت الأدب                                          | -\^          |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                                                    |              |

| سعيد الغانمي                            | پول دی مان                 | العبي والبصيرة: مقالات في بلاغة النقد العاصر | -141 |
|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|------|
| محسن سيد فرجائى                         | كرنفرشيوس                  | محاورات كونفوشيوس                            | -14. |
| مصطفى حجازي السيد                       | الحاج أبو بكر إمام وأخرون  | الكلام رأسمال وقميص أخرى                     | -111 |
| محمود علاوي                             | زين العابدين المراغي       | سیاحت نامه إبراهیم بك (جـ۱)                  | -147 |
| محمد عبد الواحد محمد                    | پیتر أبراهامز              | عامل المنجم (رواية)                          | -117 |
| مأهر شقيق قريد                          | مجموعة من النقاد           | ممنارات من النقد الأنجار-أمريكي المديث       | 37/- |
| محمد علاء الدين منصور                   | إسماعيل قصيح               | (قيال) 34 (لية)                              | -140 |
| أشرف الصباغ                             | فالنتين راسپوتين           | المهلة الأخيرة (رواية)                       | -197 |
| جلال السعيد الحقناري                    | شمس العلماء شبلي النعماني  | سيرة الفاروق                                 | -147 |
| إبراهيم سلامة إبراهيم                   | إىوين إمرى وأخرين          | الاتصال الجماهيري                            | -144 |
| جمال أحمد الرقاعي وأحمد عبد اللطيف حماد | يعقرب لاندار               | تاريخ يهرد مصر في الفثرة العشائية            | -111 |
| فخزى لبيب                               | چىرمى سىيرۇك               | ضحايا التنمية: المقارمة والبدائل             | -۲   |
| أحمد الأنصاري                           | جوزایا رویس                | الجاتب الديئى للفلسفة                        | -4.1 |
| مجاهد عيد المنعم مجاهد                  | رينيه ريليك                | تاريخ النقد الأدبى الحديث (جـ٤)              | -4.4 |
| . جلال السعيد الحقناوي                  | ألطاف حسين حالى            | الشعر والشاعرية                              | 7.7  |
| أحمد هويدى                              | زالمان شازار               | تاريخ نقد العهد القديم                       |      |
| أحمد مستجير                             | لريجي لوقا كافاللي- سفورزا | الجينات والشعوب واللغات                      |      |
| على يوسف على                            | چىمس جلايك                 | الهيولية تصنع علما جديدا                     | F.Y- |
| محمد أبن العطا                          | رامون خوتاسندير            | ليل أفريقي (رواية)                           | -7.7 |
| محمق أحمق صالح                          | دان أوريان                 | شخصية العربى في السرح الإسرائيلي             |      |
| أشرف الصباغ                             | مجمرعة من المؤلفين         | السرد والسرح                                 |      |
| يوسف عيد الفتاح فرج                     | سنائي الغزنوي              | مثنویات حکیم سنائی (شعر)                     | -11. |
| محمود حمدى عبد الفتى                    | جوبتا <b>ئان ك</b> لئر     | فربينان بوسوسير                              | -411 |
| يوسف عبدالفتاح قرج                      | مرزبان بن رستم بن شروین    | قصم الأمير مرزبان على لسان الميوان           | -717 |
| سيد أحمد على الناصري                    |                            | ممسر منذ قدوم نابليون حتى رحيل عبدالنامسر    |      |
| محمد محيى الدين                         |                            | قراعد جديدة للمنهج في علم الاجتماع           | -1/5 |
| محمود علاوي                             | زين العابدين المراغى       | سياحت نامه إبراهيم بك (جـ٢)                  | -110 |
| أشرف الصباغ                             | مجموعة من المؤلفين         | جرانب أخرى من حياتهم                         | -117 |
| نادية البنهاري                          | مسويل بيكيت وهارواد بينتر  | مسرحيتان طليعيتان                            | -414 |
| على إبراهيم متوقى                       | خولیو کورتاثان             | لعبة المجلة (رواية)                          | -114 |
| ملاعت الشأبيب                           | كازو إيشجورو               | بقايا اليوم (رواية)                          |      |
| على يوسف على                            | باری پارکر                 | الهيولية في الكون                            |      |
| ر 'عت سالم                              | جریجوری جوزدانیس           | شعرية كفافى                                  |      |
| نسيم مجلى                               | رونالد جرای                | فرائز كافكا                                  | -777 |
| السيد محمد نقادى                        | باول فيرابند               | العلم في مجتمع حر                            |      |
| منى عبدالظاهر إبراهيم                   | برائكا ماجاس               | دمار يوغسلافيا                               |      |
| السيد عبدالظاهر السيد                   | جابرييل جارثيا ماركيث      | حكاية غريق (رواية)                           |      |
| طاهر محمد على البريرى                   | ديڤيد هريت لورانس          | أرض المساء وقصائد أخرى                       | -777 |
|                                         |                            |                                              |      |
|                                         |                            |                                              |      |
|                                         |                            |                                              |      |

| -44  | المسوح الإسيائى فى القرن السابع عشو | خرسیه ماریا دیث بورکی                | السيد عبدالظاهر عبدالله             |
|------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| -44  | علم الجمالية رعلم اجتماع الفن       | چانیت رولف                           | مارى تيريز عبدالمسيح وخالد حسن      |
| -44  | مأزق البطل الوحيد                   | نورمان كيجان                         | أمير إبراهيم العمرى                 |
| -47  | عن النباب والفئران والبشر           | فرانسواز چاكوب                       | مصطفى إبراهيم فهمى                  |
| ۲۲   | الدرافيل أو الجيل الجديد (مسرحية)   | خايمي سالوم بيدال                    | جمال عبدالرحمن                      |
| -47  | ما بعد المعلومات                    | توم ستونير                           | مصطفى إبراهيم فهمى                  |
| -47  | فكرة الاضمحلال في التاريخ الغربي    | آرٹر ھیرمان                          | طلعت الشايب                         |
| -77  | الإسلام في السودان                  | ج. سينسر تريمنچهام                   | فؤاد محمد عكود                      |
| -47  | دیوان شمس تبریزی (جـ۱)              | مولانا جلال الدين الرومي             | إبراهيم الدسوقي شتا                 |
| -44  | الولاية                             | ميشيل شودكيفيتش                      | أحمد الطيب                          |
| -44  | مصبر أرش الوادي                     | رويين فيدين                          | عنايات حسين طلعت                    |
| -44  | العولة والتحرير                     | تترير لنظمة الأنكتاد                 | ياسر محمد جادالله وعريى مدبولى أحمد |
| -44  | العربي في الأدب الإسرائيلي          | جيلا رامراز - رايوخ                  | نادية سليمان حافظ وإيهاب مسلاح فايق |
| -71  | الإسلام والغرب وإمكانية الحوار      | کای حافظ                             | مبلاح محجوب إدريس                   |
| -Y£  | في انتظار البرابرة (رواية)          | ج . م. کوتزی                         | ابتسام عبدالله                      |
| -Y £ | سبعة أنماط من الغموض                | وليام إمبسون                         | مبری محمد حسن                       |
| -78  | تاريخ إسبانبا الإسلامية (مج١)       | ليثى بروفنسال                        | بإشراف: مبلاح فضل                   |
| -72  | الغليان (رواية)                     | لاررا إسكيبيل                        | نادية جمال الدين محمد               |
| -45  | نساء مقاتلات                        | اليزابيتا أديس وأخرون                | ترفیق علی منصور                     |
| -45  | مختارات قصصية                       | جابرييل جارثيا ماركيث                | على إبراهيم مئوفى                   |
| -48  | الثقافة الجماهيرية والحداثة في مصر  |                                      | محمد طارق الشرقاري                  |
| -45  | حقول عدن الخضراء (مسرحية)           | أنطرنير جالا                         | عبداللطيف عبدالحليم                 |
| -45  | لغة التمزق (شعر)                    | دراجو شتامبوك                        | رفعت سلام                           |
| -70  | علم اجتماع العلقم                   | درمنیك فینك                          | ماجدة محسن أباظة                    |
| -40  | مرسرمة علم الاجتماع (جـ٢)           | چررىرن مارشال                        | بإشراف: محمد الجوهري                |
| -40  | رائدات الحركة النسوية المصرية       | مارجو بدران<br>مارجو بدران           | .بر ن<br>علی بدران                  |
| -40  | تاريخ مصر الفاطمية                  | ل. أ. سيمينونا                       | حسن بيومي                           |
| -40  | مين<br>أقدم لك: الفلسفة             | دیگ روینسون وجودی جروانز             | إمام عبد الفتاح إمام                |
| -40  | أقدم لك: أفلاطون                    | دیگ رویشون وجودی جروفز               | إمام عيد الفتاح إمام                |
| -40  | أقدم لك: ديكارت                     | ديف روينسون وكريس جارات              | إمام عبد الفتاح إمام                |
| -70  | تاريخ الفلسفة الحديثة               | وليم كلى رايت                        | محمود سيد أحمد                      |
| -40  | الفجر                               | سیر انجوس فریزر                      | عُبادة كُحيلة                       |
| -70  | مختارات من الشعر الأرمني عير العصور |                                      | ۱۰<br>فاریجان کازانجیان             |
| -77  | موسوعة علم الاجتماع (جـ٣)           | — .<br>جوردرن مارشال                 | بإشراف: محمد الجوهري                |
| -77  | رحلة في فكر زكى نجيب محمود          | زکی نجیب محمری                       | إمام عبد الفتاح إمام                |
| -77  | مدينة المعجزات (رواية)              | إيواريو مثبوثا                       | محمد أبو العطا                      |
| -77  | الكشف عن حافة الزمن                 | چن جریی <i>ن</i><br>چن جریی <i>ن</i> | على يوسف على                        |
| -41  | إبداعات شعرية مترجمة                | چنن جنيب<br>هورا <i>س وشلی</i>       | سى يربست سى<br>لويس عوض             |

| -770         | روايات مترجمة                                       | أوسكار وايلد وصمويل جونسون     | لويس عوض                               |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| <i>T</i>     | مدير المدرسة (رواية)                                | جلال آل أحمد                   | عادل عبدالمنعم على                     |
| <b>Y</b> 77- | فن الرواية                                          | ميلان كونديرا                  | يدر الدين عرودكي                       |
| <b>A</b> /7  | دیوان شمس تبریزی (جـ۲)                              | مولانا جلال الدين الريمي       | إبراهيم الدسوقي شتا                    |
| -774         | وسط الجزيرة العربية وشرقها (جـ١)                    | وليم چيفور بالجريف             | مبيري محمد حسن                         |
| -44.         | وسط الجزير العربية وشرقها (جـ٢)                     | وليم چيفور بالجريف             | صبري محمد حسن                          |
| -471         | المضارة الغربية: الفكرة والتاريخ                    | ترماس سى. ياترسون              | شوقي جلال                              |
| -777         | الأديرة الأثرية في مصر                              | سي. سي، والثررُ                | إبراهيم سلامة إبراهيم                  |
| -777         | الأصول الاجتماعية والثقافية لعركة عرابى في مصر      | چران کول                       | عنان الشهاوى                           |
| -YV8         | السيدة باريارا (رواية)                              | رومواق جاپيجوس                 | محمود على مكى                          |
| -YY0         | ت. س. إليود شاعراً وناقداً وكاتباً مسرحباً          | مجموعة من النقاد               | مأهر شفيق فريد                         |
| -۲۷٦         | فنون السينما                                        | مجموعة من المؤلفين             | عيدالقادر التلمسائي                    |
| -۲۷۷         | الجيئات والصراع من أجل الحياة                       | براین نورد                     | أحمد فوزى                              |
| -778         | البدايات                                            | إسحاق عظيموف                   | ظريف عبدالله                           |
| -444         | الحرب الباردة الثقانية                              | ف.س. سوندرڙ                    | طلعت الشايب                            |
| -۲۸.         | الأم والنصيب وقصمص أخرى                             | بريم شند وأخرون                | سمير عبدالحميد إبراهيم                 |
| -741         | الفردوس الأعلى (رواية)                              | عبد الحليم شرر                 | جلال الحفنارى                          |
| -777         | طبيعة العلم غير الطبيعية                            | اويس ووابرت                    | سمير حنا صادق                          |
| 787          | السهل يحترق وقصمص أخرى                              | خوان رولنو                     | على عبد الروف البمبي                   |
| <b>-</b> YA£ | هرقل مجنوبنًا (مسرحية)                              | يوريبيديس                      | أحمد عتمان                             |
| -YAo         | رحلة خواجة حسن نظامي الدهاري                        | حسن نظامي الدهاوي              | سمير عبد الحميد إبراهيم                |
| <b>FA7</b> - | سیاحت نامه إبراهیم بك (جـ٢)                         | زين العابدين المراغى           | محمود علاوى                            |
| -744         | الثقافة والعولة والنظام العالي                      | أنتونى كنج                     | محمد يحيى وأخرون                       |
| -744         | الفن الروائي                                        | ديثيد لودج                     | ماهر البطوطي                           |
| <b>PAY</b> - | ديوان منوچهري الدامقائي                             | أبر نجم أحمد بن قرص            | محمد نور الدين عبدالمنعم               |
| -74.         | علم اللغة والترجمة                                  | چورچ موتان                     | أحمد زكريا إبراهيم                     |
| -741         | تاريخ المسرح الإسبائي في القرن العشرين (جها)        | فرانشسكو رويس رامون            | السيد عبد الظاهر                       |
| -747         | تاريخ المسوح الإسباني في القرن العشوين (جـ١)        | فرانشسكو رويس رامون            | السيد عبد الظاهر                       |
| -747         | مقدمة للأدب العربى                                  | روچر آئن                       | مجدى توفيق وأخرون                      |
| 377-         | <b>فن الش</b> عر                                    | يوالو                          | رجاء باترت                             |
| -740         | سلطان الأسطورة                                      | چوزیف کامبل وہیل موریز         | يدر الديب                              |
| FP7-         | مكبث (مسرحية)                                       | وليم شكسبير                    | محمد مصطفي بدوي                        |
| -144         | فن النحر بين اليونانية والسريانية                   | ديونيسيوس تراكس ويوسف الأهوازي | ماجدة محمد أنور                        |
| APY-         | مأساة العبيد وقصص أخرى                              | نخية                           | مصطفى حجازى السيد                      |
| -744         | ثررة في التكتواوجيا الحيوية                         | چین مارکس                      | هاشم أحمد محمد                         |
| -٣           | أسطورة برومثيوس في الأدبية الإنجابزي والقرنسي (موا) | أويس عوش                       | جمال الجزيرى وبهاء چاهين وإيزابيل كمال |
| -4.1         | أسطورة برومثيرس في الأدبية الإنجليزي والفرنسي (مع؟) | لوپس عوض                       | جمال الجزيري و محمد الجندي             |
| -7.7         | أقدم ك: فنجنشتين                                    | چرن هیترن رجریی جرواز          | إمام عبد الفتاح إمام                   |
|              |                                                     |                                |                                        |

|   | إمام عبد القتاح إمام  | چین هوب ویورن فان لون        | أقدم لك: بوذا                         | -7.7 |
|---|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|------|
|   | إمام عبد الفتاح إمام  | ريوس                         | أقدم لك: ماركس                        | -7.8 |
|   | مبلاح عبد المتبور     | كروزيو مالابارته             | الجلد (رواية)                         | -4.0 |
|   | نبيل سعد              | چان فرانسوا ليوتار           | الحماسة: النقد الكانطي للتاريخ        | F.7- |
|   | محمود مكى             | ديثيد بابيش وهوارد سلينا     | أقدم لك: الشعور                       | -7.7 |
|   | ممدوح عبد المنعم      | ستيف چونز ويورين فان او      | أقدم لك: علم الوراثة                  | -4.4 |
|   | جمال الجزيري          | أنجوس جيلاتى وأوسكار زاريت   | أقدم لك: الذهن والمخ                  | -7.4 |
| , | محيى الدين مزيد       | ماجي هايد ومايكل ماكجنس      | أقدم لك: يونج                         | -۲1. |
|   | فاطمة إسماعيل         | ر .ج كولنجوود                | مقال في المنهج الفلسفي                | -711 |
|   | أسعد حليم             | وليم ديبويس                  | روح الشعب الأسود                      | -717 |
|   | محمد عبدالله الجعيدي  | خايير بيان                   | أمثال فلسطينية (شعر)                  |      |
|   | هويدا السباعى         | چانیس مینیك                  | مارسيل بوشامب: الفن كعدم              | 3/7- |
|   | كاميليا صبحى          | ميشيل برونديني والطاهر لبيب  | جرامشي في العالم العربي               | -710 |
|   | نسيم مجلى             | أى. ف. ستون                  | محاكمة سقراط                          |      |
|   | أشرف الصباغ           | س. شير لايموقا- س. زنيكين    | بلا غد                                | -114 |
|   | أشرف الصباغ           | مجموعة من المؤلفين           | الأنب الروسي في السنوات العشر الأخيرة | -714 |
|   | حسام نایل             | جايترى سبيقاك وكرستوفر نوريس | صور دريدا                             | -111 |
|   | محمد علاء الدين منصور | مؤلف مجهول                   | لمعة السراج لحضرة التاج               | -77. |
|   | بإشراف: صلاح فضل      | ليڤي برو ڤنسال               | تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج٢، جـ١)    | -771 |
|   | خالد مفلح حمزة        | دبليو يوچين كلينپاور         | وجهات نظر حديثة في تاريخ الفن الغربي  | -777 |
|   | هانم محمد فوري        | تراث يوناني قديم             | ف <i>ن</i> الساتورا                   | -777 |
|   | محمود علاوى           | أشرف أسدى                    | اللعب بالنار (رواية)                  | 377- |
|   | كرستين يوسف           | فيليب بوسنان                 | عالم الآثار (رواية)                   | -TY0 |
|   | حسن مىقر              | يورجين هابرماس               | المعرفة والمصلحة                      | -777 |
|   | توفيق على منصور       | نخبة                         | مختارات شعرية مترجمة (جـ١)            | -544 |
|   | عبد العزيز بقوش       | نور الدين عبد الرحمن الجامي  | يرسف وزليخا (شعر)                     | -778 |
|   | محمد عيد إبراهيم      | تد هيوز                      | رسائل عيد الميلاد (شعر)               | -774 |
|   | سامى صلاح             | مارڤن شيرد                   | كل شيء عن التمثيل الصامت              | -77. |
|   | سامية دياب            | سٹیفن جرای                   | عندما جاء السردين وقصص أخرى           | -771 |
|   | على إبراهيم منوقى     | نخبة                         | شهر العسل وقصيص أخرى                  | -777 |
|   | بکر عباس              | نبیل مطر                     | الإسلام في بريطانيا من ١٥٥٨-١٦٨٥      | -777 |
|   | مصطفى إيراهيم قهمي    | آرثر کلارك                   | لقطات من المستقبل                     |      |
|   | فتحى العشرى           | ناتالی ساروت                 | عمس الشك: دراسات عن الرواية           | -770 |
|   | حسن مباین             | نصوص مصرية قديمة             | متون الأهرام                          |      |
|   | أحمد الأنصاري         | چرزایا رویس                  | فلسفة الولاء                          |      |
|   | جلال الحفناري         | نخبة                         | نظرات حائرة وقصمس أخرى                | -TTA |
|   | محمد علاء الدين متصور | إدوارد براون                 | تاريخ الأدب في إيران (جـ٣)            |      |
|   | فخرى لبيب             | بيرش بيربروجلو               | امُنظراب في الشرق الأوسط              | -71. |
|   |                       |                              |                                       |      |

| - | قصائد من رلکه (شعر)                                                     | راينر ماريا ريلكه                  | حسن حلمي               |
|---|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| - | سىلامان وأبسال (شعر)                                                    | نور الدين عبدالرحمن الجامي         | عبد العزيز بقوش        |
| - | العالم البرجوازي الزائل (رواية)                                         | نادين جورديمر                      | سمپر عبد ربه           |
| - | الموت في الشمس (رواية)                                                  | پيتر بالانجيو                      | سمير عبد ربه           |
| - | الركض خلف الزمان (شعر)                                                  | پرينه ندائي                        | يوسف عبد الفتاح فرج    |
|   | سحر مصر                                                                 | رشاد رشدی                          | جمال الجزيري           |
| - | الصبية الطائشون (رواية)                                                 | چان کرکتو                          | بكر الحلق              |
| - | المتصوانة الأواون في الأدب التركي (جـ١)                                 | محمد فؤاد كويريلى                  | عبدالله أحمد إبراهيم   |
|   | دليل القارئ إلى الثقافة الجادة                                          | أرثر والدهورن وأخرون               | أحمد عمر شاهين         |
| - | بانوراما الحياة السياحية                                                | مجمرعة من المؤلفين                 | عطية شحاتة             |
| - | مبادئ المنطق                                                            | چرزایا رویس                        | أحمد الانصاري          |
|   | قصائد من كفافي <i>س</i>                                                 | تسطئطين كفافيس                     | نعيم عطية              |
| - | الفن الإسلامي في الأندلس: الرُحْرِفة الهنسية                            | باسيليو بابون مالدونادو            | على إبراهيم مئرفي      |
| - | النن الإسلامي في الأنطس: الزخرنة النياتية                               | باسيلين بابون مالنونانق            | على إبراهيم منوفي      |
| - | التيارات السياسية في إيران المعاصرة                                     |                                    | محمود علاوى            |
|   | الميراث المر                                                            | بول سالم                           | بدر الرفاعي            |
| - | متون هرمس                                                               | تيموشي فريك وبيتر غاندي            | عمر الفاريق عمر        |
| - | أمثال الهوسا العامية                                                    | نخبة                               | مصطقى حجازى السيد      |
| - | محاورة بارمنيدس                                                         | أغلاطون                            | حبيب الشاروني          |
| - | أنثرويولوجيا اللغة                                                      | أندريه جاكرب ونويلا باركان         | ليلي الشربيني          |
| - | التصحر: التهديد والمجابهة                                               | ألان جرينجر                        | عاطف معتمد وأمال شاور  |
| _ | تلميذ بابنبرج (رواية)                                                   | هایئرش شبورل                       | سيد أحمد فتح الله      |
| _ | حركات التحرير الأنريقية                                                 | ريتشارد چيبسون                     | مبری محمد حسن          |
| - | حداثة شكسبير                                                            | إسماعيل سراج الدين                 | نجلاء أبر عجاج         |
| _ | سام باریس (شعر)                                                         | شارل بردلیر                        | محمد أحمد حمد          |
| _ | نساء يركضن مع الذئاب                                                    | كلاريسا بنكولا                     | مصطقي محمود محمد       |
| _ | يو و ع .<br>القلم الجريء                                                | مجموعة من المؤلفين                 | البراق عبدالهادى رضا   |
| _ | الصطلح السردى: معجم مصطلحات                                             |                                    | عابد خزندار            |
| _ | المرأة في أدب نجيب محفوظ                                                | نوزیة العشماری                     | نرزية العشماري         |
| _ | الفن والحياة في مصر الفرعونية                                           | کلیرلا اریت<br>کلیرلا اریت         | فاطمة عبدالله محمود    |
| _ | المتصرفة الأولون في الأنب التركي (جــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | محمد قزاد کریریلی                  | عبدالله أحمد إبراهيم   |
| _ | عاش الشباب (رواية)                                                      | رانغ مينغ                          | وحيد السعيد عبدالحميد  |
| _ | كيف تعد رسالة دكتوراه                                                   | المبرتو إيكو                       | على إبراهيم منوني      |
| _ | اليوم السادس (رواية)                                                    | اندریه شدید                        | حمادة إبراهيم          |
| _ | الخلود (رواية)                                                          | میلان کرندیرا                      | ءِ.<br>خالد أبو اليزيد |
| _ | الفضب وأحلام السنين (مسرحيات)                                           | چان آنری واخرین<br>چان آنری واخرین | ب ياد.<br>إبوار الفراط |
|   | تاريخ الأدب في إيران (جـ٤)                                              | پدوارد براین<br>إدوارد براین       | محمد علاء الدين منصور  |
| _ | ( ) O. 35! Pr. 4-11 (5) a                                               | محمد إقبال                         | يوسف عبدالفتاح فرج     |

•

| جمال عبدالرحمن         | سنيل باث                      | ملك في الحديقة (رواية)                  | -771         |
|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| شيرين عبدالسلام        | <b>جرنتر جرا</b> س            | حديث عن الفسارة                         | ٠٢٨.         |
| راتيا إيراهيم يوسف     | ر. ل. تراسك                   | أساسيات اللغة                           | -781         |
| أحمد محمد نادي         | بهاء الدين محمد اسفنديار      | تاريخ طبرستان                           | <b>-</b> 7A7 |
| سمير عبدالحميد إبراهيم | محمد إقبال                    | هدية الحجاز (شعر)                       | -777         |
| إيزابيل كمال           | سوزان إنجيل                   | القميص التي يحكيها الأطفال              | -TAE         |
| يوسف عبدالفتاح فرج     | محمد على بهزادراد             | مشترى العشق (رواية)                     | aA7-         |
| ريهام حسين إبراهيم     | جانيت تود                     | دفاعًا عن التاريخ الأدبي النسوى         | <b>FA7</b> - |
| بهاء چاهين             | چون ين                        | أغنيات وسوناتات (شعر)                   | -744         |
| محمد علاء الدين متصور  | سعدى الشيرازي                 | مراعظ سعدى الشيرازي (شعر)               | -711         |
| سمير عبدالحميد إبراهيم | نخبة                          | تفاهم وقصمص أخرى                        | -۲۸۹         |
| عثمان مصطفى عثمان      | إم. في. روبرتس                | الأرشيفات والمدن الكبرى                 | -44.         |
| مئي الدروبي            | مایف بینشی                    | (دراية) عند الله (الله المانية)         | -711         |
| عبداللطيف عبدالطيم     | فرناندو دي لاجرانجا           | مقامات ورسائل أندلسية                   | -747         |
| زينب محمود الخضيري     | ندوة لويس ماسينيون            | في قلب الشرق                            | -747         |
| هاشم أحمد محمد         | پول ديڤيز                     | القوى الأربع الأساسية في الكون          | 177-         |
| سليم عبد الأمير حمدان  | إسماعيل قصيح                  | ألام سياوش (رواية)                      | -440         |
| محمود علاوى            | تقی نجاری راد                 | الساقاك                                 | FP7-         |
| إمام عبدالفتاح إمام    | لورانس جين وكيتي شين          | أقدم لك: نيتشه                          | -794         |
| إمام عبدالفتاح إمام    | فیلیپ تودی وهوارد رید         | أقدم لك: سيارتر                         | -114         |
| إمام عبدالفتاح إمام    | ديڤيد ميروفتش والن كوركس      | أقدم لك: كامي                           | -111         |
| باهر الجوهري           | ميشائيل إنده                  | مومو (رواية)                            | -1           |
| ممدوح عبد المنعم       | زياردن ساردر وأخرون           | أقدم لك: علم الرياضيات                  | -1.3         |
| ممدوح عيدالمنعم        | ج. ب. ماك إيفوى وأوسكار زاريت | أقدم لك: سنتيفن هوكنج                   | 7.3-         |
| عماد حسن بکر           | تودور شتورم وجوتفرد كوار      | رية المطر والملابس تصنع الناس (روايتان) | 7-3-         |
| ظبية خميس              | ديثيد إبرام                   | تعويذة المسى                            | -1.5         |
| حمادة إبراهيم          | أندريه جيد                    | إيزابيل (رواية)                         | -1.0         |
| جمال عبد الرحمن        | مانويلا مانتاناريس            | المستعربون الإسبان في الثرن ١٩          | 7.3-         |
| طلعت شاهين             | مجموعة من المؤلفين            | الأدب الإسباني المعاصر بأقلام كتابه     | -£.V         |
| عنان الشهاري           | چران فرتشرکنج                 | - G 1 -                                 | -£ • A       |
| إلهامي عمارة           | برترائد راسل                  | انتميار السعادة                         | -1.4         |
| الزواري بغورة          | كارل بوير                     | خلاصة القرن                             |              |
| أحمد مستجير            | چينيغر اكرمان                 | همس من الماضي                           |              |
| بإشراف: صلاح نضل       |                               | تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج7، جـ7)      |              |
| محمد البخاري           | ناظم حكمت                     |                                         |              |
| أمل الصبان             | باسكال كازانوثا               | •                                       |              |
| أحمد كامل عيدالرحيم    | فريدريش دورينمات              | صورة كوكب (مسرحية)                      |              |
| محمد مصطفى بدوى        | أ. أ. رتشاريز                 | مبادئ النقد الأدبى والعلم والشعر        | 7/3-         |

| مجاهد عبدالمنعم مجاهد                   | رينيه ويليك                     | تاريخ النقد الأدبي الحديث (جـ٥)            | -114  |
|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-------|
| عيد الرحمن الشيخ                        | چين هاڻراي                      | سياسات الزمر الماكمة في مصر العثمانية      | A/3-  |
| نسيم مجلى                               | چون ماراو                       | العصر الذهبي للإسكندرية                    | -114  |
| الطيب بن رجب                            | أولتير                          | مكرو ميجاس (قصة فلسفية)                    | -17.  |
| أشرف كيلائي                             | روی متحدة                       | الولاء والقيادة في المجتمع الإسلامي الأول  | 173-  |
| عبدالله عبدالرازق إبراهيم               | ثلاثة من الرحالة                | رحلة لاستكشاف أفريقيا (جـ١)                | 773-  |
| رحيد النقاش                             | نخبة                            | إسراءات الرجل الطيف                        | -277  |
| محمد علاء الدين منصور                   | نور الدين عبدالرحمن الجامي      | لوائح الحق ولوامع العشق (شعر)              | -171  |
| محمود علاوى                             | محمود طلوعى                     | من طاووس إلى فرح                           | -170  |
| محمد علاء الدين منصور وعبد الحقيظ يعقوب | نخبة                            | الثفافيش وقصص أخرى                         | FY3-  |
| ثريا شلبى                               | بای اِنکلان                     | بانديراس الطاغية (رواية)                   | -£ 7Y |
| محمد أمان صاقي                          | محمد هوتك بن دارد خان           | الخزانة الخفية                             | A73-  |
| إمام عبدالفتاح إمام                     | ليود سپنسر وأندزجي كروز         | أقدم لك: هيجل                              | P73-  |
| إمام عبدالفتاح إمام                     | كرستوفر وانت وأندزجي كليموفسكي  | أقدم لك: كانط                              | -73-  |
| إمام عبدالفتاح إمام                     | كريس هوروكس وزوران جفتيك        | أقدم لك: فوكو                              | 173-  |
| إمام عبدالفتاح إمام                     | پاتریك كیرى وأرسكار زاریت       | أقدم لك: ماكياڤللى                         | 773-  |
| حمدى الجابري                            | ديڤيد نوريس وكارل فلنت          | أقدم لك: جويس                              | 773-  |
| عصام حجازى                              | درنکان هیث وچودی بورهام         | أقدم لك: الرومانسية                        | 373-  |
| ناجي رشوان                              | نيكولاس زربرج                   | ترجهات ما بعد الحداثة                      | -270  |
| إمام عيدالفتاح إمام                     | غردريك كويلستون                 | تاريخ الفلسفة (مج١)                        | F73-  |
| جلال الحفناري                           | شيلي النعمائي                   | رحالة هندي في بلاد الشرق العربي            | V73-  |
| عايدة سيف الدولة                        | إيمان ضياء الدين بييرس          | بطلات وضحايا                               | A73-  |
| محمد علاء الدين منصور وعبد الحنيظ يعقوب | صدر الدين عيثى                  | موت المرابى (رواية)                        | P73-  |
| محمد طارق الشرقاري                      | كرستن بروستاد                   | قراعد اللهجات العربية الحديثة              | -11.  |
| فخرى لبيب                               | أرونداتي روى                    | رب الأشياء الصغيرة (رواية)                 | -111  |
| ماهر جويجاتي                            | فوزية أسعد                      | حتشبسوت: المرأة الفرعونية                  | 733-  |
| محمد طارق الشرقاوي                      | كيس فرستيغ                      | اللغة العربية: تأريخها ومستوياتها وتأثيرها | 733-  |
| منالح علماني                            | لاوريت سيجورنه                  | أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة         | -111  |
| محمد محمد يوئس                          | پرویز ناتل خانلری               | حول وزن الشعر                              | -110  |
| أحمد محمود                              | ألكسندر كركبرن وجيفرى سانت كلير | التحالف الأسود                             | F33-  |
| الطاهر أحمد مكي                         | ثراث شعبي إسباني                | ملحمة السيد                                | -££V  |
| محى الدين اللبان ووليم داوود مرقس       | الأب عيروط                      | الفلاحون (ميراث الترجمة)                   | -££A  |
| جمال الجزيري                            | نخبة                            | أقدم لك: الحركة النسوية                    | -214  |
| جمال الجزيري                            | مبرفيا فوكا وربيبكا رايت        | أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية             | -10.  |
| إمام عيد الفتاح إمام                    | ريتشارد أرزيورن ويورن قان لون   | أقدم لك: الفلسفة الشرقية                   | -201  |
| محيى الدين مزيد                         | ريتشارد إبجينانزي وأرسكار زاريت | أقدم لك: لينين والثورة الروسية             | 703-  |
| حليم طوسون وفؤاد الدهان                 | چان لوك أرنو                    | القاهرة: إقامة مدينة حديثة                 | 763-  |
| سوزان خلیل                              | رينيه بريدال                    | خمسون عامًا من السينما القرنسية            | -101  |
|                                         |                                 |                                            |       |
|                                         |                                 |                                            |       |
|                                         |                                 |                                            |       |

| -100                  | تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه)                      | فردريك كوباستون          | محمود سبيد أحمد             |
|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Fc3-                  | لا تنسني (رواية)                                 | مريم جعفرى               | هویدا عرْت محمد             |
|                       | النساء في الفكر السياسي الغربي                   | سوران موللر أوكين        | إمام عبدالفتاح إمام         |
| -£0A                  | الموريسكيون الأندلسيون                           | مرثيديس غارثيا أرينال    | جمال عبد الرحمن             |
| -£a4                  | نحر مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية            | توم تيتنبرج              | جلال البنا                  |
| -53-                  | أقدم لك: الغاشية والنازية                        | ستوارت هود وليتزا جانستز | إمام عبدالفتاح إمام         |
| 173-                  | أقدم لك: لكأن                                    | داریان لیدر وجودی جروفز  | إمام عبدالفتاح إمام         |
| 7/3-                  | طه حسين من الأزهر إلى السوريون                   | عبدالرشيد الصادق محمودى  | عبدالرشيد الصادق محمودي     |
| 753-                  | البرئة المارقة                                   | ويليام بلوم              | كمال السيد                  |
| 373-                  | ديمقراطية للقلة                                  | مایکل بارنتی             | حصة إبراهيم المنيف          |
| -670                  | قميص اليهود                                      | <b>ئ</b> ويس چنزييرج     | جمال الرفاعي                |
| 773-                  | حكايات حب وبطولات فرعونية                        | ڤيولين فانويك            | فاطمة عبد الله              |
| VF3-                  | التفكير السياسي والتظرة السياسية                 | ستيفين دياو              | ربيع وهبة                   |
| A/3-                  | روح الفلسفة الحديثة                              | چوزایا رویس              | أحمد الأنصاري               |
| PF3-                  | جلال الملوك                                      | نصرص حبشية قديمة         | مجدى عبدالرازق              |
| -84.                  | الأراضى والجودة البيئية                          | جاری م. بیرزنسکی وآخرین  | محمد السيد الننة            |
| -£٧1                  | رحلة لاستكشاف أفريقيا (جـ٢)                      | مُّلاثة من الرحالة       | عبد الله عبد الرازق إبراميم |
| -277                  | دون كيخوتي (القسم الأول)                         | میجیل دی ٹربانتس سابیدرا | سليمان العطار               |
| -877                  | دون كيخوتي (القسم الثاني)                        | میجیل دی ٹربانتس سابیدرا | سليمان العطار               |
| -141                  | الأدب والنسوية                                   | بام موریس                | سهام عيدالسلام              |
| -£Vo                  | صوت مصر: أم كلثوم                                | فرچينيا دانيلسون         | عادل هلال عناني             |
| <b>-</b> £ <b>V</b> 7 | أرخل الحبايب بعيدة: بيرم التونسى                 | ماريلين بوث              | سحر توفيق                   |
| -{٧٧                  | تاريخ الصبن منذ ما قبل التاريخ متى القرن العشرين | هيلدا هوخام              | أشرف كيلاني                 |
| -£YA                  | الصين والولايات المتحدة                          | لپوشیه شنج و لی شی دونج  | عبد العزيز حمدي             |
| -871                  | المقهسى (مسرحية)                                 | لار شه                   | عبد العزيز حمدي             |
| -84.                  | تسای رن جی (مسرحیة)                              | کو مو روا                | عبد العزيز حمدي             |
| 183-                  | بردة النبي                                       | روی متحدة                | رضوان السيد                 |
| 783-                  | موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية                | روبير چاك تيبو           | فاطمة عبد الله              |
| 783-                  | النسوية وما بعد النسوية                          | سارة چامېل               | أحمد الشامي                 |
| -145                  | جمالية التلقى                                    | هائسن روبيرت ياوس        | رشيد بنحدو                  |
| -840                  | النوية (رواية)                                   | نذير أحمد الدهلوي        | سمير عبدالحميد إبراهيم      |
| <b>FA3</b> -          | الذاكرة الحضارية                                 | يان أسمن                 | عبدالطيم عبدالغني رجب       |
| -£ AY                 | الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية               | رنيع الدين المراد أبادي  | سمير عبدالحميد إبراهيم      |
| -844                  | الحب الذي كان وقصائد أخرى                        | نخبة                     | سمير عبدالحميد إيراهيم      |
| -844                  | هُسُرِل: الفلسفة علمًا دقيقًا                    | إدموبتد هُستُرل          | محمود رچب                   |
| -84.                  | أسمار البيغاء                                    | محمد قادرى               | عبد الوهاب علوب             |
| -113                  | نصوص قصصية من روائع الأنب الأقريقي               |                          | سمير عبد ربه                |
| -£4Y                  | محمد على مؤسس مصر الحديثة                        | چی ثارچیت                | محمد رقعت عواد              |
|                       |                                                  |                          |                             |

•

| الح الضالع        |           | هاروك پالم                    | خطابات إلى طالب الصوتيات                   | -247 |
|-------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------|------|
| _                 | شريف اا   | نصوص مصرية قديمة              | كتاب الموتى: الخروج في النهار              | -111 |
| د ریه المصری      |           | إبوارد تيفان                  | 9                                          | -140 |
| من المترجمين      | مجموعة    | إكوادو بانولى                 | الحكم والسياسة في أفريقيا (جـ١)            | -297 |
| رياض              | مصطفى     | نادية العلى                   | الطمانية والنوع والعولة في الشرق الأوسط    | -194 |
| ن بدوی            | أحمد علم  | جوبيث تاكر ومارجريت مريوبز    | النساء والنوع في الشرق الأوسط الحديث       | -194 |
| خضراء             | فيصل بن   | مجموعة من المؤلفين            | تقاطعات: الأمة والمجتمع والنوع             | -199 |
| ئمايب             | طلعت النا | تيئز رووكي                    | في طفولتي: دراسة في السيرة الذاتية العربية | -0   |
| ٤                 | سحر قرا   | أرثر جوك هامر                 | تاريخ النساء في الغرب (جـ١)                | -0.1 |
| J                 | مالة كما  | مجموعة من المؤلفين            | أصوات بديلة                                | -o.Y |
| ر الدين عبدالمنعم | محمد ثو   | نخبة من الشعراء               | مختارات من الشعر القارسي الحديث            | -0.8 |
| الممدق            | إسماعيل   | مارتن هايدجر                  | كتابات أساسية (جـ١)                        | -0.2 |
| المندق            | إسماعيز   | مارتن هايدجر                  | كتابات أساسية (جـ٢)                        | -0.0 |
| د قهمي الجمال     | عبدالحمي  | أن تيلر                       | ربما كان قديسنًا (رواية)                   | 7.0- |
| بيم               | شوقی ف    | پیتر شیفر                     | سيدة الماضي الجميل (مسرحية)                | -o.Y |
| حمد إبراهيم       | عبدالله أ | مبدالباقي جلبنارلي            | المولوية بعد جلال الدين الرومي             | -o.A |
| ده قاسم           | قاسم عب   | أدم صبرة                      | الفقر والإحسيان في عصير سيلاطين المعاليك   | -0.4 |
| ن عید             | عبدالران  | كاراو جوادوني                 | الأرملة الماكرة (مسرحية)                   | -01. |
| د قهمی الجمال     | عبدالحمي  | أن تيلر                       | كركب مرقِّع (رواية)                        | -011 |
| د النامىر         | جمال عب   | تيموثي كوريجان                |                                            | -017 |
| إبراهيم قهمى      | مصطقى     | تيد أنتون                     | العلم الجسور                               | -017 |
| بيومى عبد السلام  | مصطقى     | چونتان کوار                   | مدخل إلى النظرية الأببية                   | ٤١٥- |
| ملی دوچلاس        | قدوی ما   | فدرى مالطى درجلاس             | من التقليد إلى ما بعد الحداثة              | -010 |
| حب حسن            | مىيرى ء   | أرنولد واشنطون وبونا باوندى   | إرادة الإنسان في علاج الإدمان              | F/o- |
| د الحميد إبراهيم  | سمير عب   | نفبة                          | نقش على الماء وقصيص أخرى                   | -017 |
| عمل محمد          | هاشم أد   | إمسحق عظيموف                  | استكشاف الأرض والكون                       | -014 |
| نصاري             |           | جرزايا رويس                   | محاضرات في المثالية الحديثة                | -011 |
| بان               | أمل الصد  | أحمد يوسف                     | الولع الفرنسي بعصر من العلم إلى المشروع    | -oY. |
| ب بکر             | عبدالوها  | أرثر جولد سميث                | قاموس تراجم مصر الحديثة                    | 170- |
| هيم منوفي         | على إبرا  | أميركو كاسترو                 | إسبانيا في تاريخها                         | -077 |
| میم م <b>نوفی</b> | على إبرا  | باسيلير بابون مالدونادو       | ألفن الطليطلي الإسلامي والمدجن             | -077 |
| سطقى بدوى         | محمل مد   | وليم شكسبير                   | الملك لير (مسرحية)                         | 370- |
| ىت                | نادية رف  | دئيس چونسون                   | موسم صيد في بيروت وقصص أخرى                | -070 |
| دین مزید          | محيى ال   | ستيفن كرول روايم رانكين       | أقدم لك: السياسة البيئية                   | FY0- |
| بزيرى             | جمال ال   | ديڤيد زين ميروفتس وروبرت كرمب | أقدمُ لك؛ كافكًا                           | -oYV |
|                   | جمال الم  | طارق على وفلُ إيڤانز          | أقدم لك: تروتسكي والماركسية                | -041 |
|                   | حازم مد   | محمد إقبال                    | بدائع العلامة إقبال في شعره الأردي         | -079 |
| روق عمر           |           | رينيه چينر                    | مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية         | -07. |
|                   |           |                               |                                            |      |

•

| مبقاء فتحى                               | چاك دريدا                      | ما الذي حَدَثُ في محدّثه ١١ سبتمبر؟          | -071         |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| بشير السباعى                             | هنري اورنس                     | المغامر والمستشرق                            | -077         |
| محمد طارق الشرقاوي                       | سوزان جاس                      | تعلُّم اللغة الثانية                         | -077         |
| حمادة إبراهيم                            | سيقرين لابا                    | الإسلاميون الجزائريون                        | -072         |
| عبدالعزيز بقوش                           | نظامي الكنجوي                  | مخزن الأسرار (شعر)                           | a7a-         |
| شوقى جلال                                | مسويل هنتنجتون واورانس هاريزون | الثقافات رقيم التقدم                         | <b>57</b> 0- |
| عبدالغفار مكاوئ                          | نخبة                           | للحب والحرية (شعر)                           | -027         |
| محمد الحديدى                             | كيت دانيار                     | النفس والآخر في قصيص يوسف الشاروني           | A70-         |
| محسن مصيلحي                              | كاريل تشرشل                    | خمس مسرحيات قصيرة                            | -074         |
| روف عباس                                 | السير رونالد ستورس             | توجهات بريطانية - شرقية                      | -o£.         |
| مروة ريذق                                | خوان خوسیه میاس                | هى تتخيل وهلاوس أخرى                         | -011         |
| نعيم عطية                                | نخبة                           | تصمن مختارة من الأدب اليرناني الحديث         | -017         |
| وفاء عبدالقادر                           | پائريك بروجان وكريس جرات       | أقدم لك: السياسة الأمريكية                   | -017         |
| حمدى الجابري                             | رويرت منشل وأخرون              | أقدم لك: ميلاني كلاين                        | -011         |
| عزت عامر                                 | قرانسيس كريك                   | يا له من سباق محموم                          | -010         |
| توفيق على منصور                          | ت، ب. وایزمان                  | ريموس                                        | 73o-         |
| جمال الجزيرى                             | فيليب تودى وأن كورس            | أقدم لك: بارت                                | -0 EV        |
| حمدى الجابري                             | ریتشارد آوزیرن ویورن فان لون   | أقدم لك: علم الاجتماع                        | -0£A         |
| جمال الجزيرى                             | بول كوبلى وليتاجانز            | أقدم لك: علم العلامات                        | -011         |
| حمدى الجابرى                             | نيك جروم وييرو                 | أقدم لك: شكسبير                              | -00-         |
| سمحة الخولى                              | سایمون ماندی                   | المرسيقي والعملة                             | -001         |
| على عبد الرحف البمبي                     | میجیل دی ٹرپانتس               | قصص مثالية                                   | -004         |
| رچاء ياقوت                               | دانيال لوقرس                   | مدخل للشعر القرنسى المديث والعاصر            | -005         |
| عبدالسميع عمر زين الدين                  | عقاف لطقى السيد مارسوه         | مصىر فى عهد محمد على                         | -001         |
| أنور محمد إبراهيم ومحمد نصراليين الجبالي | أناتولي أوتكين                 | الإستراتيجية الأمريكية للقرن العادى والعشرين | -000         |
| حمدى الجابري                             | كريس هوروكس وزوران جيئتك       | أقدم لك: چان بوبريار                         | 700-         |
| إمام عبدالفتاح إمام                      | ستوارث هود وجراهام كرولي       | أقدم ك: الماركيز دى ساد                      | -00Y         |
| إمام عبدالفتاح إمام                      | زيودين سارداروپورين ڤان لون    | أقدم لك: الدراسات الثقافية                   | -ooA         |
| عبدالحى أحمد سالم                        | تشا تشاجى                      | الماس الزائف (رواية)                         | -004         |
| جلال السعيد الحفناري                     | محمد إقبال                     | صلصلة الجرس (شعر)                            | -57.         |
| جلال السعيد المفناري                     | محمد إقبال                     | جناح جبريل (شعر)                             | 150-         |
| عزت عامر                                 | كارل ساجان                     | بلابين ويلابين                               | 750-         |
| صبرى محمدى التهامي                       | خاثينتر بينابينتي              | ررود الخريف (مسرحية)                         | 750-         |
| مبری محمدی التهامی                       | خاثينتر بينابينتي              | عُش الغريب (مسرحية)                          | -075         |
| أحمد عبدالحميد أحمد                      | ديبورا ج، جيرنر                | الشرق الأوسط المعاصر                         | -o7o         |
| على السيد على                            | موريس بيشوب                    | تاريخ أوروبا في العصور الوسطى                | FFo-         |
| إبراهيم سلامة إبراهيم                    | مایکل رایس                     | الوطن المغتصب                                | -07V         |
| عيد السلام حيدر                          | عبد السلام حيدر                | الأصولي في الرواية                           | 15°          |

| ٹائر دیب                            | هومی بایا                     | موقع الثقافة                         | -074 |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------|
| يوسف الشارونى                       | سير رويرت هاى                 | مول الخليج القارسي                   | -aV⋅ |
| السيد عبد الظاهر                    | إيميليا دى تولينا             | تاريخ النقد الإسباني المعاصر         | -011 |
| كمال السيد                          | برونو أليوا                   | الطب في زمن الفراعنة                 | -cVY |
| جمال الجزيري                        | ريتشارد ابيجنانس وأسكار زارتي | أقدم لك: فرويد                       | -oVT |
| علاء الدين السباعي                  | حسن بيرنيا                    | مصر القديمة في عيون الإيرانيين       | -oV£ |
| أحمد محمود                          | نجير ويهز                     | الاقتصاد السياسي للعولمة             | -aVa |
| ناهد العشري محمد                    | أمريكو كاسترو                 | فكر ثربانش                           | -oV7 |
| محمد قدرى عمارة                     | کارلو کواودی                  | مفامرات بينوكيو                      | -aVV |
| محمد إيراهيم وعصام عبد الروف        | أيومى ميزوكوشي                | الجماليات عند كيتس وهنت              | -oVA |
| محيى الدين مزيد                     | چرن ماهر وچودی جرینز          | أقدم لك: تشرمسكي                     | -aV4 |
| بإشراف: محمد فتحي عبدالهادي         | چون فیزر وپول سیترجز          | دائرة المعارف الدولية (مج١)          | -01. |
| سليم عيد الأمير حمدان               | ماريو پوڙو                    | الصقى يمرتون (رواية)                 | -041 |
| سليم عبد الأمير حمدان               | هوشنك كلشيرى                  | مرايا على الذات (رواية)              | -017 |
| سليم عيد الأمير حمدان               | أحمد محمود                    | الجيران (رراية)                      | -017 |
| سليم عبد الأمير حمدان               | محمود نوات أبادى              | سفر (رواية)                          | -oAi |
| سليم عبد الأمير حمدان               | هوشنك كلشيري                  | الأمير احتجاب (رواية)                | -0A0 |
| سهام عيد السلام                     | ليزبيث مالكموس وروى أرمز      | السينما العربية والأنريقية           | 7A6- |
| عبدالعزيز حمدى                      | مجموعة من المؤلفين            | تاريخ تطور الفكر الصيني              | -0AY |
| ماهر جريجاتي                        | أنييس كابرول                  | أمنحرتب الثالث                       | -011 |
| عبدالله عبدالرازق إبراهيم           | فيلكس دييوا                   | تمبكت العجيبة                        | -011 |
| محمود مهدى عبدالله                  | نخبة                          | أساطير من الموروثات الشعبية القظندية | -04. |
| على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد | هوراثيوس                      | الشاعر والمفكر                       | 110- |
| مجدى عبدالحافظ وعلى كورخان          | محمد صبرى السوريوني           | الثورة المسرية (جـ١)                 | -094 |
| بكر العلق                           | پول ڤالىرى                    | قصائد ساحرة                          | -045 |
| أماني فوزي                          | سورانا تامارى                 | القلب السمين (قصة أطقال)             | -018 |
| مجموعة من المترجمين                 | إكوادو بانولى                 | الحكم والسياسة في أفريقيا (جـ٢)      | -090 |
| إيهاب عبدالرحيم محمد                | روبرت ديجارليه وأخرون         | المنحة العقلية في العالم             | -017 |
| جمال عبدالرحمن                      | خوليو كاروباروخا              | مسلمو غرناطة                         | -01Y |
| بیومی علی قندیل                     | بوناك ريدقورد                 | مصر وكنعان وإسرائيل                  | -094 |
| محمود علارى                         | هرداد مهرین                   | فلسفة الشرق                          | -011 |
| مدحت طه                             | برنارد لویس                   | الإسمادم في التاريخ                  | -٦   |
| أيمن بكر وسمر الشيشكلي              | ريان ڤوت                      | النسوية والمواطنة                    | 1.5- |
| إيمان عبدالعزيز                     | چیمس ولیامز                   | ليوتار:نحو فلسفة ما بعد حداثية       | 7.7- |
| وناء إبراهيم ورمضان بسطاويسي        | أرثر أيزابرجر                 | النقد الثقافي                        | 7.5- |
| توفيق على منصور                     | پاترىك ل. أيرت                | الكوارث الطبيعية (مج١)               | 3.7- |
| مصطفى إيراهيم فهمى                  | إرنست زييروسكى (الصغير)       | مخاطر كوكبنا المضطرب                 | 0.5  |
| محمود إبراهيم السعدتى               | ریتشارد هاریس                 | قصة البردي اليونائي في مصر           | -7.7 |
|                                     |                               |                                      |      |

| -7.7        | قلب الجزيرة العربية (جـ١)                       | هاری سینت فیلبی                 | صبری محمد حسن              |
|-------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| ۸.۶-        | قلب الجزيرة العربية (جـ٢)                       | هاری سینت فیلبی                 | مىيرى محمد حسن             |
| -7.1        | الانتخاب الثقافي                                | أجئر فوج                        | شوقي جلال                  |
| -71.        | العمارة المدجنة                                 | رفائيل لويث جوثمان              | على إبراهيم منوفي          |
| -711        | النقد والأيديولوجية                             | تيرى إيجلتون                    | فخرى صالح                  |
| -717        | رسالة الننسية                                   | فضل الله بن حامد الحسيني        | محمد محمد يونس             |
| -717        | السياحة والسياسة                                | كوان مايكل هول                  | محمد قريد حجاب             |
| 317-        | بيت الأقصر الكبير( رواية)                       | فوزية أسعد                      | منى قطان                   |
| -710        | عرش الأعواث التي وقعت في بنداد من ١٩٩٧ إلى ١٩٩٩ | أليس بسيريني                    | محمد رفعت عواد             |
| -717        | أساطير بيضاء                                    | رويرت يانج                      | أحمد محمود                 |
| -717        | الفولكلور والبحر                                | هوراس بيك                       | أحمد محمود                 |
| -714        | نحو مفهوم لاقتصاديات الصحة                      | تشارلز فيلبس                    | جلال البنا                 |
| -714        | مفاتيح أورشليم القدس                            | ريمون استانبولي                 | عايدة الباجوري             |
| -77.        | السلام الصليبي                                  | توماش ماستناك                   | بشير السباعي               |
| -771        | رياعيات الخيام (ميراث الترجمة)                  | عمر الخيام                      | محمد السياعي               |
| -777        | أشعار من عالم اسمه الصين                        | أى تشينغ                        | أمير نبيه وعبدالرحمن حجازي |
| -777        | نوادر جحا الإيراني                              | سعيد قانعى                      | يوسف عبدالفتاح             |
| 377-        | شعر المرأة الأفريقية                            | نخبة                            | غادة الحلواني              |
| -770        | الجرح السرى                                     | چان چینیه                       | محمد برادة                 |
| -777        | مختارات شعرية مترجمة (جـ٢)                      | نخبة                            | توفيق على منصور            |
| -744        | حكايات إيرانية                                  | نخبة                            | عبدالوهاب علوب             |
| <b>47</b> 7 | أمسل الأنواع                                    | تشارلس داروین                   | مجدى محمود المليجى         |
| -779        | قرن أخر من الهيمنة الأمريكية                    | نيقولاس جويات                   | عزة الخميسي                |
| -75-        | سيرتى الذاتية                                   | أحمد بللو                       | مبيري محمد حسن             |
| -771        | مختارات من الشعر الأنريقي المعاصر               | نخبة                            | بإشراف: حسن طلب            |
| -777        | المسلمون واليهود في مملكة فالنسيا               | دولورس برامون                   | رائيا محمد                 |
| -777        | التب وفذونه (شعر)                               | نخبة                            | حمادة إبراهيم              |
| 377-        | مكتبة الإسكندرية                                | روى ماكلويد وإسماعيل سراج الدين | مصطفى البهنساري            |
| -7Fc        | التنبيت والتكيف في مصر                          | جردة عبد الخالق                 | سمير كريم                  |
| -777        | حج يولندة                                       | جناب شهاب الدين                 | سامية محمد جلال            |
| -777        | مصر الخديوية                                    | ف، رويرت مئتر                   | بدر الرفاعي                |
| <b>A77</b>  | البيمقراطية والشعر                              | رويرت بن وارين                  | فزاد عبد المطلب            |
| -774        | فثدق الأرق (شعر)                                | تشارلز سيميك                    | أحمد شافعى                 |
| -71.        | ألكسياد                                         | الأميرة أناكومنينا              | حسن حبشی                   |
| 137-        | برتراند رسل (مختارات)                           | برتراند رسل                     | محمد قدرى عمارة            |
| 737-        | أقدم لك: داروين والنطور                         | چوناٹان میلر ویورین قان لون     | ممدوح عبد المنعم           |
| 737-        | سفرنامه حجاز (شعر)                              | عبد الماجد الدريابادي           | سمير عيدالحميد إيراهيم     |
| -711        | العلوم عند المسلمين                             | هوارد د.تيرنر                   | فتح الله الشيخ             |

| ı | السياسة الفارجية الأمريكية ومصادرها الداخلية          | تشارلز كجلي ويوچين ويتكوف   | عبد الوهاب علوب                             |
|---|-------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| i | قصة الثورة الإيرانية                                  | سپهر ذبيح                   | عبد الوهاب علوب                             |
| , | رسائل من مصر                                          | چون نينيه                   | فتحى العشرى                                 |
|   | ورځيس                                                 | بياتريث ساراو               | خليل كلفت                                   |
|   | الغوف وقصص خرافية أخرى                                | چی دی مویاسان               | سحر يوسف                                    |
|   | الدولة والسلطة والسياسة في الشرق الأرسط               | روچر أوين                   | عبد الوهاب علوب                             |
|   | ديليسبس الذي لا نعرفه                                 | وثائق تديمة                 | أمل الصبان                                  |
| İ | ألهة مصر القديمة                                      | کلود ترونکر                 | حسن نصر الدين                               |
| • | مدرسة الطفاة (مسرحية)                                 | إيريش كستنر                 | سمير چريس                                   |
|   | اساطير شعبية من أوزيكستان (جـ١)                       | نصوص تديمة                  | عبد الرحمن الخميسي                          |
| İ | أساطير وألهة                                          | إيزابيل فرانكو              | حليم طرسون ومحمود ماهر طه                   |
|   | غبز الشعب والأرض العمراء (مسرحيتان)                   | ألفونسو ساسترى              | معدوح البستاري                              |
|   | محاكم التفتيش والموريسكيون                            | مرثيديس غارثيا أرينال       | خالد عباس                                   |
|   | حوارات مع خوان رامون خيمينيث                          | خوان رامون خيمينيث          | صبرى التهامي                                |
|   | نصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية                    | نخبة                        | عبداللطيف عبدالحلي                          |
|   | نافذة على أحدث العلوم                                 | ريتشارد فايفيلد             | هاشم أحمد محمد                              |
|   | روائع أندلسية إسلامية                                 | نخبة                        | مبيري التهامي                               |
|   | رحلة إلى الجذور                                       | داسق سالديبار               | مبيري التهامي                               |
|   | مرأة عادبة                                            | ليوسيل كليفتون              | أحمد شاقعى                                  |
|   | الرجل على الشاشة                                      | ستيفن كرهان وإنا راى هارك   | عصام زكريا                                  |
|   | عوالم أخرى                                            | پول داڤيڙ                   | هاشم أحمد محمد                              |
| į | تطور المبورة الشعرية عند شكسبين                       | ررلفجانج اتش كليمن          | جمال عبد الناصر ومدعت الجيار وجمال جاد الرب |
|   | الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربي                   | أللن جوانثر                 | على ليلة                                    |
|   | لقافات المرلة                                         | فريدريك چيمسون وماساو ميوشي | ليلي الجبالي                                |
|   | للاث مسرحيات                                          | وول شوينكا                  | نسيم مجلى                                   |
|   | أشعار جوستاف أبولقو                                   | جرستاف أدولنو بكر           | ماهر اليطوطي                                |
| j | تل لى كم مضى على رحيل القطار؟                         | چیمس یولنوین                | على عبدالأمير منالح                         |
|   | مختارات من الشعر الفرنسي للأطفال                      | نخبة                        | إبتهال سالم                                 |
| , | ضرب الكليم (شعر)                                      | محمد إقبال                  | جلال المقناري                               |
| J | ديوان الإمام الخميني                                  | أية الله العظمي المميثي     | محمد علاء الدين منصور                       |
| j | أثينا السوداء (جـ٢، مج١)                              | مارت <i>ڻ</i> برنال         | بإشراف: محمود إبراهيم السعدني               |
| į | أثينًا السوداء (جــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | مارت <i>ن</i> برنال         | بإشراف: محمود إبراهيم السعدني               |
| j | تاريخ الأدب في إيران (جـ١ ، مج١)                      | إدرارد جرانثيل برارن        | أحمد كمال الدين حلمي                        |
|   | تاريخ الأدب في إيران (جـ١ ، مج٢)                      | إبرارد جرانثيل براين        | أحمد كمال الدين حلمي                        |
| , | مختارات شعرية مترجمة (جـ٣)                            | وليام شكسبير                | توفیق علی منصور                             |
|   | المدينة الفاضلة (ميراث الترجمة)                       | كارل ل. بيكر                | محمد شفيق غربال                             |
|   | هل يوجد نص في هذا الفصل؟                              | ستانلی فش                   | أحمد الشيمي                                 |
|   | نجرم حظر التجرال الجديد (رواية)                       | بن أركري                    | صيرى محمد حسن                               |

|    | -7.65 | سکّن واحد لکل رجل (روایة)                                                | تي. م. ألوكو                   | صبری محمد حسن                |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|    | 347-  | الأعمال القصصية الكاملة (أنا كندا) (جـ١)                                 | أرراثير كيروجا                 | رزق أحمد بهنسی               |
|    | -7.40 | الأعمال القصصية الكاملة (الصحراء) (جــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | أوراشير كيروجا                 | رزق أهمد بهنسی               |
|    | -7.47 | امرأة محاربة (رواية)                                                     | ماكسين هونج كنجستون            | سحر تونيق                    |
|    |       | ر<br>محبوبة (رواية)                                                      | فتانة حاج سيد جوادي            | ماجدة العنانى                |
|    | -744  | الانفجارات الثلاثة العظمى                                                | فیلیب م. دوبر وریتشارد أ. موار | فتح الله الشيخ وأحمد السماحي |
|    | -7.49 |                                                                          | تادووش روجيفيتش                | هناء عبد الفتاح              |
|    | -11.  | محاكم التفتيش في فرنسا                                                   | (مختارات)                      | رمسيس عوض                    |
|    | -711  | ألبرت أينشتين: حياته وغرامياته                                           | (مختارات)                      | رمسيس عوض                    |
|    | -747  | أقدم لك: الوجودية                                                        | ريتشارد أبيجانسي وأرسكار زاريت | حمدى الجابري                 |
|    | -717  | أقدم لك: القتل الجماعي (المحرقة)                                         | حائيم برشيت وأخرون             | جمال الجزيرى                 |
|    | 377-  | · ·                                                                      | چیف کرلینز وبیل ماییلین        | حمدی الجابری                 |
|    | -740  | أقدم لك: رسل                                                             | دیڤ روینسون وچودی جروف         | إمام عبدالفتاح إمام          |
|    | -747  | أقدم لك: روسو                                                            | ديڤ روينسون وأوسكار زاريت      | إمام عبدالفتاح إمام          |
|    | -114  | أقدم لك: أرسطو                                                           | رويرت ودفين وچودى جروفس        | إمام عبدالفتاح إمام          |
|    | -114  | أقدم لك: عصر التنوير                                                     | ليود سبئسر وأندرزيجي كروز      | إمام عبدالفتاح إمام          |
|    | -744  | أقدم لك: التحليل النفسي                                                  | إيقان وارد وأوسكار زارايت      | جمال الجزيري                 |
|    | -Y    | الكاتب رواقعه                                                            | ماريو بارجاس يوسا              | بسمة عبدالرحمن               |
|    | -٧.١  | الذاكرة والحداثة                                                         | وليم رود فيفيان                | مئى البرئس                   |
|    | -Y.Y  | مدونة چوستنيان لمي الفقه الروماني (ميراث الترجمة)                        | چرستینیان                      | عبد العزيز فهمى              |
|    | -Y.T  | تاريخ الأدب في إيران (جـ٢)                                               | إدوارد جرانثيل براون           | أمين الشواربي                |
|    | -V-£  | مينا له مينا                                                             | مولانا جلال الدين الرومي       | محمد علاء الدين منصور وأخرون |
|    | -Y.0  | فضل الأنام من رسائل حجة الإسلام                                          | الإمام الغزالي                 | عبدالحميد مدكور              |
|    | -٧.٦  | الشفرة الوراثية وكتاب التحولات                                           | چونسون ف. يان                  | عزت عامر                     |
|    | -٧.٧  | أقدم لك: قالتر بنيامين                                                   | هوارد كاليجل وأخرون            | وفاء عبدالقادر               |
|    | -4.4  | قراعنة من؟                                                               | بونالد مالكولم ريد             | رعوف عباس                    |
|    | -٧.٩  | معنى الحياة                                                              | الفريد أدار                    | عادل نجيب بشرى               |
|    | -V1·  | الأطفال والتكنولوجيا والثقافة                                            | إيان هاتشباي وجوموران – إليس   | دعاء محمد الخطيب             |
|    | -V11  | درة التاج                                                                | ميرزا محمد هادى رسوا           | هناه عيد الفتاح              |
|    | -٧1٢  | الإلياذة (جـ١) (ميراث الترجمة)                                           | هوميروس                        | سليمان البستاني              |
|    | -٧١٣  | الإليادة (جـ٢) (ميراث الترجمة)                                           | هوميروس                        | سليمان البستاني              |
|    | -V1£  | حديث القلوب (ميراث الترجمة)                                              | لامنيه                         | حنا صاوه                     |
|    | -V10  | سر تقدم الإنكليز السكسونيين (ميراث الترجمة)                              | إدمون ديمولان                  | أحمد فتحى زغلول              |
|    | -٧١٦  | جامعة كل المعارف (جـ٢)                                                   | مجموعة من المؤلفين             | تخية من المترجمين            |
|    | -٧١٧  | جامعة كل المعارف (جـ٢)                                                   | مجموعة من المؤلفين             | نخبة من المترجمين            |
| ,, | -4/7  | جامعة كل المعارف (جده)                                                   | مجموعة من المؤلفين             | نخبة من المترجمين            |
|    | -٧14  | مسرح الأطفال: فلسفة وطريقة                                               | م. جرادبرج                     | جميلة كامل                   |
|    | -٧٢.  | مداخل إلى البحث في تعلم اللقة الثانية                                    | يونام چونسون                   | على شعبان وأحمد الخطيب       |

| -٧٢   | فلسفة المتكلمين في الإسلام (مج١)                 | هـ. أ. ولفسون             | مصطفى لبيب عبد الغنى  |
|-------|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| -٧٢١  | الصفيحة وتصمن أخرى                               | يشار كمال                 | الصفصافي أحمد القطوري |
| -٧٢٢  | تحديات ما بعد الصهيونية                          | إقرايم نيمني              | أحمد ثابت             |
| -٧٢   | اليسار الفرويدي                                  | پول روینسون               | عبده الريس            |
| -VY   | الاضطراب النفسي                                  | چرن نیتکس                 | می مقلد               |
| -٧٢٦  | الموريسكيون في المغرب                            | غييرمو غوثالبيس بوستق     | مروة محمد إبراهيم     |
| -۷۲۱  | حلم البحر (رواية)                                | باچين                     | وحيد السعيد           |
| -٧٢/  | العولمة: تدمير العمالة والنمو                    | موريس أليه                | أميرة جمعة            |
| -٧٢   | الثورة الإسلامية في إيران                        | صادق زيباكلام             | هويدا عزت             |
| -٧٢.  | حكايات من السهول الأفريقية                       | أن جاتي                   | عزت عامر              |
| -VT1  | النوع: الذكر والأنثى بين التميز والاختلاف        | مجموعة من المؤلفين        | محمد قدرى عمارة       |
| -471  | قصص بسيطة (رواية)                                | إنجو شواتسه               | سمير جريس             |
| -471  | مأساة عطيل (مسرحية)                              | وليم شيكسبير              | محمد مصطفى بدوى       |
| -478  | بونابرت في الشرق الإسلامي                        | أحمد يوسف                 | أمل الصيان            |
| -٧٢   | ف <i>ن السيرة في العربية</i>                     | مایکل کوپرسون             | محمود محمد مكى        |
| -٧٢   | التاريخ الشعبى للولايات المتحدة (جـ١)            | هوارد زن                  | شعبان مکاری           |
| -411  | الكوارث الطبيعية (مج٢)                           | پاتریك ل. أبوت            | توفيق على منصور       |
| -47/  | مشق من عصر ما قبل التاريخ إلى الدولة الماوكية    | چیرار دی چورج             | محمد عواد             |
| -٧٢٩  | بمثنق من الإمبراطورية العثنائية هئى الوقث العاشر | چیرار دی چورج             | محمد عواد             |
| -V£.  | خطابات السلطة                                    | باری هندس                 | مرفت باقوت            |
| -V£1  | الإسلام وأزمة العصير                             | برنارد لویس               | أحمد هيكل             |
| -V£1  | أرض حارة                                         | خرسيه لاكوادرا            | رزق بهنسی             |
| -757  | الثقافة: منظور دارويني                           | رويرت أونجر               | شوقي جلال             |
| -71   | ديوان الأسرار والرموز (شعر)                      | محمد إقبال                | سمير عبد الحميد       |
| -V£ c | المأثر السلطانية                                 | بيك الدنبلي               | محمد أبو زيد          |
| -717  | تاريخ التحليل الاقتصادي (مج١)                    | چوزیف ۱. شومبیتر          | حسن النعيمي           |
| -V£V  | الاستعارة في لغة السينما                         | تريقور وايتوك             | إيمان عبد العزيز      |
| -VEA  | تدمير النظام العالى                              | فرانسيس بويل              | سمیر کریم             |
| -719  | إيكولوجيا لفأت العالم                            | ل.ج. كالڤيه               | باتسى جمال الدين      |
| -Vo.  | الإلياذة                                         | هوميروس                   | بإشراف: أحمد عثمان    |
| -Vo\  | الإسواء والمعراج في تراث الشعر الفارسي           | نخبة                      | علاء السياعي          |
| -YoY  | ألمانيا بين عقدة الذنب والخوف                    | جمال قارصلي               | نمر عارور <i>ی</i>    |
| -٧0٢  | التنمية والقيم                                   | إسماعيل سراج الدين وأخرون | محسن يوسف             |
| -Vo£  | الشرق والغرب                                     | اْنًا ماری شیمل           | عبدالسلام حيدر        |
|       | تاريخ الشعر الإسباني خلال القرن المشرين          | اندرو ب، دبیکی            | على إبراهيم منوفي     |
|       | ذات العيون الساحرة                               | إنريكي خاردييل بونثيلا    | خالد محمد عباس        |
|       | تجارة مكة                                        | پاتریشیا کرون             | أمال الرويي           |
|       | الإحساس بالعولة                                  | بروس روينز                | عاطف عبدالحميد        |

.

| جلال الحنناري                                                                                                                                                                                                           | مواری سید محمد                                                                                                                                                                                                      | النثر الأردى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -Vo4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| السبيد الأسبود                                                                                                                                                                                                          | السيد الأسود                                                                                                                                                                                                        | الدين والتصور الشعبي للكون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -٧٦.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| فاطمة ناعوت                                                                                                                                                                                                             | نيرچينيا رراف                                                                                                                                                                                                       | جيرب مثقلة بالحجارة (رواية)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -٧71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عيدالعال صالح                                                                                                                                                                                                           | ماريا سوليداد                                                                                                                                                                                                       | المسلم عدوًا و صديقًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -٧٦٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| تجوى عمر                                                                                                                                                                                                                | أنريكو بيا                                                                                                                                                                                                          | الحياة في مصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -V77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حازم محقوظ                                                                                                                                                                                                              | غالب الدهلري                                                                                                                                                                                                        | ديوان غالب الدهلوى (شعر غزل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3/V-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حازم محفوظ                                                                                                                                                                                                              | خواجه مير درد الدهلوي                                                                                                                                                                                               | ديوان خراجه الدهلوي (شعر تصوف)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -V7:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| غازى برو وخليل أحمد خليل                                                                                                                                                                                                | تبيري هنتش                                                                                                                                                                                                          | الشرق المتخيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| غازی برو                                                                                                                                                                                                                | نسيب سمير الحسيني                                                                                                                                                                                                   | الغرب المتخيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -٧٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| محمود فهمي حجازي                                                                                                                                                                                                        | محمود نهمي حجازي                                                                                                                                                                                                    | حوار الثقافات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -Y7A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| رندا النشار وضياء زاهر                                                                                                                                                                                                  | قريدريك هتمان                                                                                                                                                                                                       | أدباء أحياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -774                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| صبري التهامي                                                                                                                                                                                                            | بينيتو بيريث جالاوس                                                                                                                                                                                                 | السيدة بيرفيكتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -YY•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| منبري التهامي                                                                                                                                                                                                           | ريكاردو جويرالديس                                                                                                                                                                                                   | السيد سيجوندو سومبرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| محسن مصيلحي                                                                                                                                                                                                             | إليزابيث رايت                                                                                                                                                                                                       | بريخت ما بعد الحداثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -٧٧٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| بإشراف: محمد فتحى عبدالهادى                                                                                                                                                                                             | چون نیزر وپول ستیرجز                                                                                                                                                                                                | دائرة المعارف الدولية (جـ٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -YYY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حسن عبد ربه المسرى                                                                                                                                                                                                      | مجموعة من المؤلفين                                                                                                                                                                                                  | الديموتراطية الأمريكية: التاريخ والرنكزات                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -YY£                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| جلال المفناوي                                                                                                                                                                                                           | نذير أحمد الدهارى                                                                                                                                                                                                   | مرأة العروس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -YVo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| محمد محمد يوئس                                                                                                                                                                                                          | فريد الدين العطار                                                                                                                                                                                                   | منظرمة مصيبت نامه (مج١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>FYY-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| عزت عامر                                                                                                                                                                                                                | چیمس إ، لیدسی                                                                                                                                                                                                       | الانفجار الأعظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -٧٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| حازم محفوظ                                                                                                                                                                                                              | مولانا محمد أحمد ورضا القادري                                                                                                                                                                                       | صفرة المبيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -YVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حازم محفوظ<br>سمیر عبدالحمید إبراهیم وسارة تاکاهاشی                                                                                                                                                                     | مولانا محمد أحمد ورضا القادرى<br>نخبة                                                                                                                                                                               | صفرة المديح<br>خيوط العنكيرت وقصص أخرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -VVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · ·                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشي                                                                                                                                                                                   | نخبة                                                                                                                                                                                                                | غيوط العنكبوت وقصص أخرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -٧٧4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشي<br>سمير عبد الحميد إبراهيم                                                                                                                                                        | نخبة<br>غلام رسول مهر                                                                                                                                                                                               | خيوط العنكبوت وقصص أخرى<br>من أنب الرسائل الهنية حجاز ١٩٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -VV4<br>-VA-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشى<br>سمير عبد الحميد إبراهيم<br>نبيلة بدران                                                                                                                                         | نخبة<br>غلام رسول مهر<br>هدی بدران                                                                                                                                                                                  | خيوط العنكبوت وقصص أخرى<br>من أنب الرسائل الهندية حجاز ١٩٣٠<br>الطريق إلى بكين                                                                                                                                                                                                                                                                    | -VV4<br>-VA+<br>-VA+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| سمير عبدالحميد إبراهيم رسارة تاكاهاشى<br>سمير عبد الحميد إبراهيم<br>نبيلة بدران<br>جمال عبد المقصود                                                                                                                     | نخبة<br>غلام رسول مهر<br>هدی بدران<br>مارڈن کارٹسون                                                                                                                                                                 | خيوط العنكبوت وقصص أخرى<br>من أنب الرسائل الهنية هجاز ١٩٣٠<br>الطريق إلى بكين<br>المسرح المسكون                                                                                                                                                                                                                                                   | -VV4<br>-VA-<br>-VAV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشى<br>سمير عبد الحميد إبراهيم<br>نبيلة بدران<br>جمال عبد المقصود<br>طلعت السروجى                                                                                                     | نخبة<br>غلام رسول مهر<br>هدی بدران<br>مارڈن کارلسون<br>ٹیك چورچ وپول ویلدنج                                                                                                                                         | خيوط العنكبوت وقصص أخرى<br>من أنب الرسائل الهندية هجاز ١٩٣٠<br>الطريق إلى بكين<br>المسرح المسكون<br>العولة والرعاية الإنسانية                                                                                                                                                                                                                     | -VV4<br>-VA·<br>-VA\<br>-VAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| سمیر عبدالحمید إبراهیم رسارة تاکاهاشی<br>سمیر عبد الحمید إبراهیم<br>نبیلة بدران<br>جمال عبد المقصود<br>طلعت السروجی<br>جمعة سید یوسف                                                                                    | نخبة<br>غلام رسول مهر<br>هدی بدران<br>مارڈن کارٹسون<br>ٹیك چودج وپول ویلانج<br>دیٹید 1. وراف                                                                                                                        | خيوط العنكبوت وقصص أخرى<br>من أنب الرسائل الهندية حجاز ١٩٣٠<br>الطريق إلى بكين<br>المسرح المسكون<br>العولة والرعاية الإنسانية<br>الإساءة للطفل                                                                                                                                                                                                    | PVV-<br>-VAV-<br>-VAV-<br>-VAY-<br>3AV-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشى<br>سمير عبد الحميد إبراهيم<br>نبيلة بدران<br>جمال عبد المقصود<br>طلعت السروجى<br>جمعة سيد يوسف<br>سمير حنا صادق                                                                   | نخبة<br>غلام رسول مهر<br>هدی بدران<br>مارڈن کارٹسون<br>ٹیك چورج وپول ویلانج<br>دیثید أ. ورلف<br>کارل ساجان                                                                                                          | خيوط العنكبوت وقصص أخرى<br>من أنب الرسائل الهنية حجاز ١٩٣٠<br>الطريق إلى بكين<br>المسرح المسكرن<br>العولة والرعاية الإنسانية<br>الإسامة للطفل<br>تأملات عن تطور ذكاء الإنسان                                                                                                                                                                      | **YV \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| سمير عبدالحميد إبراهيم رسارة تاكاهاشى<br>سمير عبد الحميد إبراهيم<br>نبيلة بدران<br>جمال عبد المقصود<br>طلعت السروجى<br>جمعة سيد يوسف<br>سمير حنا صادق<br>سحر ترفيق                                                      | نخبة<br>غلام رسول مهر<br>هدی بدران<br>مارٹن کارلسون<br>ٹیك چورج وبول ویلدنج<br>دیثید 1. رولف<br>کارل ساجان<br>مارجریت أتوود                                                                                         | خيوط العنكبوت وقصص أخرى<br>من أنب الرسائل الهندية هجاز ١٩٣٠<br>الطريق إلى بكين<br>المسرح المسكون<br>العولة والرعاية الإنسانية<br>الإساءة للطفل<br>تأملات عن تطور ذكاء الإنسان<br>الذنبة (رواية)                                                                                                                                                   | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سمير عبدالحميد إبراهيم رسارة تاكاهاشى<br>سمير عبد الحميد إبراهيم<br>نبيلة بدران<br>جمال عبد المقصود<br>طلعت السروجى<br>جمعة سيد يوسف<br>سمير حنا صادق<br>سحر توفيق<br>إيناس صادق                                        | نخبة<br>غلام رسول مهر<br>هدی بدران<br>مارڈن کارٹسون<br>ٹیك چورج وپول ویلانج<br>دیثید آ. وراف<br>کارل ساچان<br>مارجریت آتوود<br>جوزیه بوفیه                                                                          | خيوط العنكبوت وقصص أخرى من أنب الرسائل الهندية حجاز ١٩٣٠ الطريق إلى بكين السرح المسكون العولة والرعاية الإنسانية الإساءة للطفل تأملات عن تطور ذكاء الإنسان العودة من فلسطين                                                                                                                                                                       | **PVV- **AV- **AV- **AV- **3AV- **AV- **AV- **AV- **AV- **AV- **AV- **AAV- **AAV- **AAV-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشى<br>سمير عبد الحميد إبراهيم<br>نبيلة بدران<br>جمال عبد المقصود<br>طلعت السروجى<br>جمعة سيد يوسف<br>سمير حنا صادق<br>سحر توفيق<br>إيناس صادق<br>خالد أبر اليزيد البلتاجى            | نخبة<br>غلام رسول مهر<br>هدی بدران<br>مارڈن کارٹسون<br>ثیك چودج وپول ویلانج<br>دیثید ا. رواف<br>کارل ساجان<br>مارجریت أتوود<br>جوزیه بوفیه<br>میروسلاف فرنر                                                         | خيوط العنكبوت وقصص أخرى من أنب الرسائل الهندية حجاز ١٩٣٠ الطريق إلى بكين العولة والرعاية الإنسانية الإساءة للطفل المنبة (رواية) العودة من فلسطين سر الأهرامات                                                                                                                                                                                     | **PVV- **AV- **AV- **AV- **3AV- **AV- **AV- **AV- **AV- **AV- **AV- **AAV- **AAV- **AAV-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشى سمير عبد الحميد إبراهيم نبيلة بدران جمال عبد المقصود طلعت السروجى جمعة سيد يوسف سمير حنا صادق سحر توفيق باناس صادق غالد أبو اليزيد البلتاجى منى الدروبى                           | نخبة<br>غلام رسول مهر<br>هدی بدران<br>مارٹن کارٹسون<br>ٹیك چورچ وپول ویلدنج<br>دیٹید آ. وړلف<br>کارل ساجان<br>مارجریت آتوود<br>جرزیه بونیه<br>میروسلاف فرنر<br>ماچین                                                | خيوط العنكبوت وقصص أخرى من أنب الرسائل الهندية هجاز ١٩٣٠ الطريق إلى بكين المسرح المسكرن العولة والرعاية الإنسانية الإساءة للطفل تأملات عن تطور ذكاء الإنسان الغدوة من فلسطين سر الأهرامات                                                                                                                                                         | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سمير عبدالحميد إبراهيم رسارة تاكاهاشى سمير عبد الحميد إبراهيم نبيلة بدران جمال عبد المقصود طلعت السروجى جمعة سيد يوسف سمير حنا صادق سحر توفيق خالد أبر اليزيد البلتاجى منى الدروبي                                      | نخبة  هدی بدران مارڈن کارٹسون شک چورج وپول ویلدنج دیشد ۱. رولف کارل ساجان مارجریت أتوود جوریه بوقیه میروسلاف فرنر مونیك بونتر                                                                                       | خيوط العنكبوت وقصص أخرى من أنب الرسائل الهندية حجاز ١٩٣٠ الطريق إلى بكين المولة والرعاية الإنسانية الإساءة للطفل تأملات عن تطور ذكاء الإنسان العودة من فلسطين سر الأهرامات الانتظار (رواية)                                                                                                                                                       | PVV AV- YAV- YAV- 3AV- 6AV- FAV- VAV- AV- AV- AV- AV- AV- AV- AV- AV-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| سمیر عبدالحمید إبراهیم رسارة تاکاهاشی سمیر عبد الحمید إبراهیم نبیلة بدران جمال عبد المقصود طلعت السروجی جمعة سید یوسف سمیر حنا صادق سحر ترفیق بیناس صادق فیالد أبو الیزید البلتاجی منی الدرویی منی الدرویی ماهر جویجاتی | نخبة  هدی بدران مارڈن کارٹسون شک چورج وپول ویلدنج دیشد ۱. رولف کارل ساجان مارجریت أتوود جوریه بوقیه میروسلاف فرنر مونیك بونتر                                                                                       | خيوط العنكبوت وقصص أخرى من أنب الرسام الهندية هجاز ١٩٣٠ الطريق إلى بكين المولة والرعاية الإنسانية الإساءة للطفل الإساءة للطفل المنبة (رواية) المنبة (رواية) سر الأهرامات الانتظار (رواية) الانتظار (رواية) الطرد ومعامل العطور في مصر التبيمة العطور ومعامل العطور في مصر التبيمة                                                                 | PVV AV- YAV- YAV- 3AV- 0AV- FAV- AV- AV- AV- AV- AV- AV- AV- AV- AV-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشى سمير عبد الحميد إبراهيم نبيلة بدران جمال عبد المقصود جمعة سيد يوسف سمير حنا صادق سحر توفيق خالد أبو اليزيد البلتاجي منى الدروبي منى الدروبي ماهر جويجاتي                          | نخبة غلام رسول مهر غدی بدران مارٹن کارٹسون ٹیک چورج وپول ویلدنج کارل ساجان مارجریت آتوود جرزیه بوئیه میروسلاف فرنر مونیك بوئتو محمد الشیمی منی میخائیل                                                              | خيوط العنكبوت وقصص أخرى من أنب الرسائل الهندية حجاز ١٩٣٠ الطريق إلى بكين العولة والرعاية الإنسانية الإساءة للطفل الإساءة للطفل المذنبة (رواية) مر الأهرامات الانتظار (رواية) الفرانكفونية العربية الفرانكفونية العربية العرب معامل العطور في مصر التيمة براسات حول القصص القصيرة لإدرس ومعطوط                                                     | PVV AV AV YAV 3AV AV AV AV AV AV AV PAV PAV PV 
| سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشي سمير عبد الحميد إبراهيم نبيلة بدران                                                                                                                                               | نخبة  هدی بدران مارڈن کارآسون شیك چورج وپول ویلدنج دیشد ۱. وراف مارجریت آتوود جرزیه بوقیه مرروسلاف فرنر مرنیك بونتر مدینا بونتر مدینا بونتر مدینا بونتر مدینا بونتر مدینا بونتر مدینا بونتر مدینا بونتر مدینا بونتر | خيوط العنكبوت وقصص أخرى من أنب الرسائل الهندية حجاز ١٩٣٠ الطريق إلى بكين العولة والرعاية الإنسانية الإساءة للطفل الإساءة للطفل المذنبة (رواية) مر الأهرامات الانتظار (رواية) الفرانكفونية العربية الفرانكفونية العربية العرب معامل العطور في مصر التيمة براسات حول القصص القصيرة لإدرس ومعطوط                                                     | PVV AV- YAV- 3AV- 0AV- FAV- AAV- AAV- PAV- PAV- YPV- TPV- 3PV-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشي سمير عبد الحميد إبراهيم بنيلة بدران                                                                                                                                               | نخبة  هدی بدران  مارڈن کارٹسون  شیك چودج وپول ویلدنج  کارل ساجان  مارجریت أتوود  جوزیه بوقیه  میروسلاف فرنر  مونیك بونتر  محمد الشیمی  منی میخائیل  خورد دن  هوارد دن                                               | خيوط العنكبوت وقصص أخرى من أنب الرسائل الهندية حجاز ١٩٣٠ الطريق إلى بكين المسرح المسكون العولة والرعاية الإنسانية الإسامة للطفل المنتبة (رواية) المنتبة (رواية) مسر الأهرامات العودة من فلسطين الطرائكفونية العربية الفرائكفونية العربية العطور ومعامل العطور في مصر التيمة العطور في المستقبل دراي المستقبل التاريخ الشعبي الولايات المتعدة (ج٢) | PVV AV AV YAV AV AV AV AV AV PV   |

| طلعت شاهين                  | نخبة                               | الرؤية في ليلة معتمة (شعر)                            | -٧٩٧          |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|
| سميرة أبو الحسن             | كاترين جيلدرد ودافيد جيلدرد        | الإرشاد النفسى للأطفال                                | -٧4٨          |
| عبد الحميد فهمى الجمال      | أن تيلر                            | سلم السنوات                                           | -٧٩٩          |
| عبد الجراد توفيق            | ميشيل ماكارتي                      | قضايا في علم اللغة التطبيقي                           |               |
| بإشراف: محسن يوسف           | تقرير دولي                         | نحو مستقبل أفضل                                       | -4.1          |
| شرين محمود الرفاعي          | ماريا سوليداد                      | مسلمو غرناطة في الأداب الأوروبية                      | -1.7          |
| عزة الخميسي                 | توماس پاترسون                      | التغيير والتنمية في القرن العشرين                     | ٦٠٨-          |
| درويش الطوجى                | دانييل هيرڤيه-ليجيه رچان بول ويلام | سوسيولوجيا الدين                                      | -4.8          |
| طاهر البربري                | كازو إيشيجورو                      | من لا عزاء لهم (رواية)                                | -1.0          |
| محمود ماجد                  | ماجدة بركة                         | الطبقة العليا المصرية                                 | <b>7.</b> ∧−  |
| خیری دومة                   | ميريام كوك                         | يحي حقي: تشريح مفكر مصري                              | -A•Y          |
| أحمد محمود                  | ديڤيد دابليو ليش                   | الشرق الأوسط والولايات المتحدة                        | -A · A        |
| محمود سيد أحمد              | ليو شتراوس وچوزيف كروپسي           | تاريخ الفلسفة السياسية (جـ١)                          | -1.1          |
| محمود سيد أحمد              | ليو شتراوس وچوزيف كروپسي           | تاريخ الفلسفة السياسية (جـ٢)                          | -41.          |
| حسن النعيمي                 | جوزيف أشومبيتر                     | تاريخ التحليل الاقتصادي (مج٢)                         | -411          |
| فريد الزاهي                 | ميشيل مافيزولي                     | تَمْلَ العَلَمِ: الصورة والأسلوب في المياة الاجتماعية | -A17          |
| نورا أمين                   | أنى إرنو                           | لم أخرج من ليلي (رواية)                               | -X17          |
| أمال الرويى                 | نافتال لويس                        | الحياة اليومية في مصر الرومانية                       | -۸12          |
| مصطفى لبيب عبدالغني         | هـ. أ. ولقسون                      | فلسفة المتكلمين (مج٢)                                 | -410          |
| بدر الدین عرودکی            | فيليپ روچيه                        | العدو الأمريكي                                        | 7/ <b>\</b> _ |
| محمد لطفى جمعة              | أقلاطون                            | مائدة أفلاطون: كلام في الحب                           | -414          |
| نامس أحمد وياتسي جمال الدين | أندريه ريمون                       | المرفيون والتجار في اللرن ١٨ (جـ١)                    | -818          |
| ناصر أحمد وياشني جمال الدين | أندريه ريمون                       | المرفيون والتجار في القرن ١٨ (ج.٢)                    | -414          |
| طانيوس أفندي                | وايم شكسبير                        | هملت (مسرحية) (ميراث الترجمة)                         | -84.          |
| عبد العزيز بقوش             | نور الدين عبد الرحمن الجامي        | هفت بیکر (شعر)                                        | -AY\          |
| محمد نور الدين عبد المتعم   | نخبة                               | فن الرباعي (شعر)                                      | -844          |
| أحمد شافعى                  | نخبة                               | وجه أمريكا الأسود (شعر)                               | <b>-</b> AYY  |
| ربيع مفتاح                  | داقید برتش                         | لقة الدراما                                           | -AY £         |
| عبد العزيز توفيق جاويد      | ياكوب يوكهارت                      | عصر النهضة لى إيطاليا (جـ١) (ميراث الترجمة)           | -AYo          |
| عبد العزيز توفيق جاويد      | ياكوپ يوكهارت                      | عصر النهضة في إيطاليا (جـ١) (ميراث الترجمة)           | <b>FYA</b> -  |
| محمد على قرج                | <b>ىوناڭ پ.كول وثريا تركى</b>      | أعل مطروح البدو والتستوطئون والذين يقضون العطالات     | <b>-</b> XYV  |
| رمسيس شحاثة                 | ألبرت أينشتين                      | النظرية النسبية (ميراث الترجمة)                       | -444          |
| مجدى عبد الحافظ             | إرنست رينان وجمال الدين الأفغاني   | مناظرة حول الإسلام والعلم                             | -444          |
| محمد علاء الدين منصور       | حسن کریم بور                       | رق العشق                                              | -84.          |
| محمد النادي وعطية عاشور     | ألبرت أينشتين وليويوك إنفاد        | تطور علم الطبيعة (ميراث الترجمة)                      | -421          |
| حسن النعيمي                 | چوزيف أشومبيتر                     | ناریخ التحلیل الاقتصادی (جـ٣)                         | -727          |
| محسن الدمرداش               | قرنر شميدرس                        | الفلسفة الألمانية                                     | -822          |
| محمد علاء النين منمبور      | ذبيح اله صفا                       | كنز الشعر                                             | 37A-          |
|                             |                                    |                                                       |               |

| -820                         | تشيخرف: حياة في صور                          | پیتر أوریان                   | علاء عزمي             |
|------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 77A-                         | بين الإسلام والغرب                           | مرثيدس غارثيا                 | ممدوح البستاوي        |
| -828                         | عناكب في المسيدة                             | ناتاليا فيكو                  | على فهمى عيدالسلام    |
| -87                          | في تفسير مذهب بوش ومقالات أغرى               | نعوم تشومسكي                  | لبتى صبرى             |
| -/ 🎨 .                       | أقدم لك: النظرية النقدية                     | ستيوارت سين ويورين ثان لون    | جمال الجزيري          |
| -A1.                         | الخواتم الثلاثة                              | جوتهواد ليسينج                | فوزية حسن             |
| -A£1                         | هملت: أمير الدائمارك                         | وليم شكسبير                   | محمد مصطفى بدوى       |
| -A£Y                         | منظومة مصيبت نامه (مج٢)                      | نريد الدين العطار             | محمد محمد بوئس        |
| 738-                         | من روائع القصيد الفارسي                      | نخبة                          | محمد علاء الدين منصق  |
| -A88                         | دراسات في الفقر والعولة                      | كريمة كريم                    | سمير كريم             |
| -410                         | غياب السلام                                  | نيكولاس جويات                 | طلعت الشايب           |
| <b>73A</b> -                 | الطبيعة البشرية                              | ألفريد أدلر                   | عادل نجيب بشرى        |
| -AEV                         | الحياة بعد الرأسمالية                        | مايكل ألبرت                   | أحمد مجمود            |
| -884                         | تاريخ النولة العربية (ميراث الترجمة)         | يوليوس فلهاوزن                | عبد الهادى أبو ريدة   |
| -454                         | سرنيتات شكسبير                               | وليم شكسبير                   | ىدر توفيق             |
| -40.                         | الخيال، الأسلوب، المداثة                     | مقالات مختارة                 | جابر عصنور            |
| -801                         | الطب التجريبي (ميراث الترجمة)                | کلود برنار                    | يوسف مراد             |
| AoY                          | العلم والحقيقة                               | ريتشارد دوكنز                 | مصطفى إبراهيم قهمى    |
| 708-                         | البيارة في الأندلين عمارة المن والمصين (مج١) | باسيليو بابون مالنونادو       | على إبراهيم مئوقي     |
| -A0£                         | السارة في الأندلس: عمارة المن والمصون (مع)   | باسيليق بابون مالدونادي       | على إبراهيم منوفي     |
| -400                         | فهم الاستعارة في الأدب                       | چپرارد ستیم                   | محمد أحمد حمد         |
| -407                         | القضية المريسكية من وجهة نظر أخرى            | فرانثيسكى ماركيث بانو بيانوبا | عائشة سويلم           |
| -AsV                         | نادچا (رواية)                                | أندريه بريتون                 | كامل عويد العامري     |
| -404                         | جوهر الترجمة: عبور الصود الثقافية            | ثيو هرمانز                    | بيومى قنديل           |
| -401                         | السياسة في الشرق القديم                      | إيث شيمل                      | مصطقي ماهر            |
| -77.                         | مصر وأوروبا                                  | قان يملن                      | عادل صبحي تكلا        |
| 1 <i>F</i>                   |                                              | چين سميث                      | محمد الخوثى           |
| 777                          | ببناء الكاكاس                                | أرتور شنيتسلر                 | محسن الدمرداش         |
| - <b>X</b> 77                | لقاء بالشعراء                                | على أكبر دلقي                 | محمد علاء الدين منصور |
| 378-                         | أرراق فلسطينية                               | دورين إنجرامز                 | عبد الرحيم الرقاعي    |
| 0FA-                         | فكرة الثقافة                                 | تيرى إيجلتون                  | شوقى جلال             |
| FFA-                         | رسائل خمس في الأفاق والأنفس                  | مجموعة من المؤلفين            | محمد علاء الدين منصور |
| <b>Y / / / / / / / / / /</b> | المهمة الاستوائية (رواية)                    | ديڤيد مايلو                   | صبري محمد حسن         |
| <b>AFA</b> -                 | الشعر القارسي المعاصر                        | ساعد باقرى ومحمد رضا محمدى    | محمد علاه الدين منصور |
| <b>P</b> FA-                 | تطور الثقافة                                 | روین دونبار واخرین            | شوقي جلال             |
|                              | عشر مسرحیات (جـ۱)                            | نخبة                          | حمادة إبراهيم         |
| -471                         | عشر مسرحیات (جـ۲)                            | نخبة                          | حمادة إبراهيم         |
| -477                         | كتاب الطاو                                   | لاوتسو                        | محسن قرجاني           |

|      | معلمون لدارس المستقيل                                                          | تقرير صادر عن اليونسكو        | بهاء شاهین                     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
|      | النهر الخالد (مج١)                                                             | جاريد إقبال                   | ظهور أحمد                      |
|      | النهر الخالد (مج٢)                                                             | جاريد إقبال                   | ظهور أحمد                      |
|      | دراسات في الموسيقي الشرقية (جـ١)                                               |                               | أماني المنياري                 |
| -444 | أدب الجدل والدفاع في العربية                                                   | موريتس شتينثنيدر              | مبلاح محجوب                    |
| -444 | ترحال في منحراء الجزيرة للعربية (جناء مجنا)                                    | تشارلز دوتى                   | صبری محمد حسن                  |
| -444 | تُرحال في صحراه الجزيرة العربية (جـــا ، مجـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | تشارلز دوتى                   | صبری محمد حسن                  |
| -44. | الواحات المفتودة                                                               | أحمد حسنين بك                 | عبد الرحمن حجازي وأمير نبيه    |
| -881 | المستنبرون : خدمة وخيانة                                                       | جلال أل أحمد                  | سلوی عباس                      |
| -884 | أغانى شيراز (جـ١) (ميراث الترجمة)                                              | حانظ الشيرازي                 | إبراهيم الشواريي               |
| -44  | أغاني شيراز (جـ٢) (ميراث الترجمة)                                              | حافظ الشيرازي                 | إبراهيم الشواربي               |
| -88  | تعلم الأطفال الصغار                                                            | باربرا تيزار ومارثن هيوز      | محمد رشدى سالم                 |
| ٠٨٨٥ | روح الإرهاب                                                                    | چان بودریار                   | ېدر عرودكى                     |
|      |                                                                                | توجلاس روينسون                | ٹائر دیب                       |
|      |                                                                                | سعدى الشيرازي                 | محمد علاه الدين منصور          |
|      | أَرْهَار مسلك الليل (رواية)                                                    | مريم جعفرى                    | هویدا عزت                      |
|      | سارتورس (ميراث الترجمة)                                                        | وليم فوكتر                    | ميخائيل رومان                  |
|      | منتخبات أشعار فراغى                                                            | مخسقلي فراغي                  | المنقصافي أحمد القطوري         |
|      | مفاوضنات مع الموتى                                                             | مارجریت أترید                 | عزة مازن                       |
|      | تاريخ المسيحية الشرقية                                                         | عزيز سوريال عطية              | إسحاق عبيد                     |
| •    | عبادة الإنسان الحر                                                             | برتراند راسل                  | محمد قدري عمارة                |
|      | الطريق إلى مكة                                                                 | محمد أسد                      | رقعت السيد على                 |
|      | وادی الفوضسی (روایة)                                                           | فريدريش بورينمات              | یسری څمیس                      |
|      | شعر الضفاف الأخرى                                                              | نخبة                          | زين العابدين فؤاد              |
|      | اختراق الجزيرة العربية                                                         | دیثید چورچ هوجارٹ             | صبری محمد حسن                  |
|      | الإسلام والعلم                                                                 | برویز آمیر علی                | محمود خيال                     |
|      | الدبلوماسية القاعلة                                                            | .صدو ده ی<br>بیتر مارشال      | أحمد مختار الجمال              |
|      | تيارات نقدية محدثة                                                             | <br>مقالات مختارة             | چاپر عصفور                     |
|      | مختارات من شعر لي جاو شينج                                                     |                               | ء بن<br>عبد العزیز حمدی        |
|      | الهة مصر القديمة وأساطيرها                                                     | رويرت أرنولد                  | ء                              |
|      | افلام ومناهج (مج١)                                                             | بیل نیکراز<br>بیل نیکراز      | حسین بیومی                     |
|      | افلام ومناهج (سج٢)                                                             | ېپى ئېكراز<br>بىل ئېكراز      | حسين بيرمى                     |
|      | ،صم وصحح رحي.)<br>تراث الهند                                                   | ج. ت. جارات<br>ج. ت. جارات    | جلال السعيد الحفناري           |
|      | عرات الهند<br>أسس الحوار في القرآن                                             | ع، ی. بیان<br>هیریرت بوسه     | أحمد هويدي                     |
|      | النف العوار عن القوان<br>أرثر متعة الحياة (رواية)                              | سیریوں برت<br>فرانسواڑ چیرو   | فاطمة خليل                     |
|      | الطقة النقدية<br>الطقة النقدية                                                 | دیثید کرزنز هری               | خالدة حامد 🙇                   |
|      | الفنون والأداب تحت ضغط العولة                                                  |                               | طلعت الشابيب                   |
|      | الفترن وادداب تحت هنده العربة<br>بروميثيوس بلا قيود                            | چورست سەيرر<br>داڤيد س. ليندس | من رفعت سلطان<br>می رفعت سلطان |
| -,,, | برومينيوس بحر ميود                                                             | دائليا س، سيدس                | J                              |

| عزت عامر                     | جون جريبين                   | غبار النجوم                                                          | -411          |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| پحیی حقی                     | روايات مختارة                | ترجمات يحي حقى (جا) (ميراث الترجمة)                                  | -117          |
| پحیی حقی                     | مسرحيات مختارة               | ترجمات يحيىحقى (جــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                | -915          |
| یحیی حقی                     | ديزموند ستيوارت              | ترجمات يصيحقى (جـ٣) (ميراث الترجمة)                                  | -91E          |
| منيرة كروان                  | روچر چست                     | المرأة في أثينا: الواقع والقانون                                     | -910          |
| سامية الجندي وعبدالعظيم حماد | أنور عبد الملك               | الجدلية الاجتماعية                                                   | -917          |
| إشراف: أحمد عثمان            | نخبة                         | موسوعة كمبريدج (جـ١)                                                 | -117          |
| إشراف: فاطمة موسى            | نخبة                         | موسوعة كمبريدج (جـ٤)                                                 | -414          |
| إشراف: رغبوي عاشور           | نخبة                         | موسوعة كمبريدج (جـ٩)                                                 | -111          |
| فاطمة قنديل                  | چين جبران و خليل جبران       | خلیل چېران: حیاته رعالمه                                             | -44.          |
| ثريا إقبال                   | أحمدو كوروما                 | لله الأمر (رواية)                                                    | -111          |
| جمال عبد الرحمن              | میکیل دی إیبالٹا             | الموريسكيون في إسبانيا وفي المنفي                                    | -177          |
| محمد حرب                     | ناظم حكمت                    | ملحمة حرب الاستقلال (شعر)                                            | -177          |
| فاطمة عبد الله               | کریستیان دی روش نوپلکور      | حتشپسوت: عظمة وسحر وغموض                                             | 377-          |
| غاطمة عبد الله               | کریستیان دی روش نوبلکور      |                                                                      | -170          |
| صبری محمد حسن                |                              | ترحل في صمراء الجزيرة العربية (جــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | -177          |
| صبرى محمد حسن                | تشاراز دوئى                  | ترحل في صحراء الجزيرة العربة (جــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  | - <b>1</b> 7V |
| عڑت عامر                     | كيتى فرجسون                  | سجون الضوء                                                           | -144          |
| مجدى الملبجي                 | تشارلس داروین                | نشأة الإنسان (مجـ١)                                                  | -171          |
| مجدى المليجي                 | تشارلس داروین                | نشأة الإنسان (مجـ٢)                                                  | -17.          |
| مجدى المليجي                 | تشاراس داروین                | نشأة الإنسان (مجـ٣)                                                  | -471          |
| إبراهيم الشواربي             |                              | حاق السعر في نقاق الشعر (سوك الرجمة)                                 | -477          |
| على مئوقى                    | كارلوس بوسونيو               | اللاعقلانية الشعرية                                                  | -477          |
| طلعت الشايب                  | تشارلز لارسون                | محنة الكاتب الأفريقي                                                 | 377-          |
| علا عادل                     | فولكر جيبهارت                | تاريخ الفن الألماني                                                  | -470          |
| أحمد فوزى عبد الحميد         | إد ريچيس                     | بيواوجيا الجحيم                                                      | -477          |
| عبدالحي سالم                 | أحمد تدالق                   | هيا نحكى (قصص أطفال)                                                 | - <b>1</b> 7V |
| سعيد العليمي                 | پيير بورديو                  | الأنطواوجيا السياسية عند مارتن هيدجر                                 | -44¥          |
| أحمد مستجير                  | ستيفن چونسون                 | سچڻ العقل                                                            | -474          |
| علاء على زين العابدين        | مجموعة مقالات                | اليابان الحديثة: قضايا وأراء                                         | -42.          |
| صبرى محمد حسن                | أى كويئى أرماه               | الجماليات لم يولدن بعد                                               | -181          |
| وجيه سمعان عبد السيح         | إريك هويسبوم                 | القرن الجديد                                                         | -984          |
| محمد عبد الواحد              | مختارات من القصص الأفريقية   | لقاء في الظلام                                                       | -127          |
| سمير جريس                    | پاتریك زوسكیند               | الكرنتراباس                                                          | -122          |
| ثريا توفيق                   | چاڻ چاك روسو                 | أحلام يقظة جوال منفرد (ميراث الترجمة)                                | -120          |
| محمد مهدى قنارى              |                              | الزار ومظاهره المسرحية في إثيوبيا                                    | -157          |
| محمد قدرى عمارة              | برتراند راسل                 |                                                                      | -1EV          |
| فريد چودج بودى               | روبنالد أوليڤر وأنتونى أتمور | أفريقيا منذ عام ١٨٠٠                                                 | -988          |
| نافع معلا                    | أندريه فيش                   | مقبرة الصدأ                                                          | -181          |
|                              |                              |                                                                      |               |
|                              |                              |                                                                      |               |

| منى طلبة وأنور مغيث      | چاك ديريدا                               | في علم الكتابة                                     | -10 |
|--------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|
| عماد حسن بکر             | فريدريش بورينمات                         | (تيال) (الإتهام)                                   | -40 |
| تعيمة عبد الجراد         | أميري بركة                               | العبد ومسرحيات أخرى                                | -10 |
| على عبد الروف البمبي     | نخبة من الشعراء                          | مختارات من الشعر الإسباني (جـ٢)                    | -10 |
| عنان الشهاري             |                                          | الأصول الاجتماعية السياسة الترسمية في عهد معمد على | -90 |
| ماجدة أباظة              | سيلثيا شيفوار                            | الطب والأطباء                                      | -10 |
| سمير حثا صادق            | أ، ك. ديوني                              | نعم، ليست لدينا نيوترونات                          | -10 |
| ربيع وهبة                | تشارلز تلى                               | الحركات الاجتماعية: (١٧٦٨-٢٠٠٤)                    | -10 |
| صلاح حزين                | مريام كوك                                | أمنوات على هامش الحرب                              | -10 |
| وسام محمد جزر            | ميغيل أنخيل بوئيس                        | الموريسكيون في الفكر التاريخي                      | -10 |
| هدی کشرود                | الأمير عشان إبراهيم وكارولين وعلى كورخان | محمد على الكبير                                    | -17 |
| محمد صقر خفاجة           | مختارات من الأدب اليوناني                | شعر الرعاة (ميراث الترجمة)                         | -17 |
| عادل مصطفي               | وليام جيمس إيرل                          | مدخل إلى الفلسفة                                   | -17 |
| فاطمة سيد عبد المجيد     | حسن رضا خان الهندي                       | منتخبات شعرية                                      | -17 |
| هبة روف وتامر عبد الوهاب | کیمبرلی بلیکر                            | أمنول التطرف                                       | -17 |
| إكرام يوسف               | أنا رويز                                 | روح مصر القديمة                                    | -17 |
| حسين مجيب المصرى         |                                          | ما رداء الطبيعة في إيران (ميراث الترجمة)           | -17 |
| مشام المالكي             | سون تزی                                  | فَنْ الحربِ (مجد ١)                                | -17 |
| كمال الدين حسين          | ج. کوپر                                  | عالم الخوارق                                       | -4" |
| مجدى عبد الحافظ          | _                                        | التليفزيون خطرعلى الديمقراطية                      | -9" |
| أحمد الشيمي              | نخبة                                     | ربما فی حلب ذات برم وقصیص آخری                     | -41 |
| حسين مجيب المصرى         | پاول موزن                                | الأدب القارسي القديم (ميراث الترجمة)               | -41 |
| عماد البغدادي            | مقالات مختارة                            |                                                    | -41 |
| الصفصافي أحمد القطوري    | أولكر أرغين صوى                          | تطور فن المعادن الإسلامي                           | -11 |
| هدی کشرود                | مجدى عبد الحافظ                          | فكرة التطور عند فلاسفة الإسلام                     | -91 |
| حسن عبد ريه المصرى       | مایکل بیرس                               | وقائع انتحار موظف عمومي                            | -41 |
| مبرى محمد حسن            | أرنواد لودفيج                            | تفهم ذهنية مدمن المسكرات                           | -11 |
| مجدى الليجى              | تشارلس داروین                            | التعبير عن الانفعالات في الإنسان والعيوانات        | -47 |
| أحمد فتحى زغلول باشا     | الكونت هنري دي كاستري                    | الإسلام خواطر وسوانح (ميراث الترجمة)               | -47 |
| محمد برادة               | بونوا دونى                               | الأدب والالتزام من باسكال إلى سارتر                | -1v |
| نعيمان عثمان             | رايموند ويليامز                          | الكلمات المفاتيح                                   | -44 |
| السيد عبد المنعم محمود   | فيرتانديث موراتين                        | الكلمة للبنت                                       | -41 |
| أحمد شفيق الخطيب         | ديثيد كريستال                            | اللغة والإنترنت                                    | -11 |
| أحمد فتحى زغلول باشا     | چوستاف لويون                             | روح الاجتماع (ميراث الترجمة)                       | -91 |
| عز الدين جميل عطية       | چردیت ثان إفرا                           | التلفزيون ونمو الطفل                               | -91 |
| ماهر جويجاتى             | كلير لالويت                              | طيبة بنشأة إمبراطورية                              | -11 |
| یسری خمیس                | إريش فريد                                | وفيتنام و                                          | -14 |
| 0                        |                                          |                                                    |     |

:

| عبد الرحمن الخميسي                              | نخبة                           | أساطير شعبية من أرزبكستان (جـ٢)                       | -٩٨٨ |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|------|
| حمدى إبراهيم حسن                                | يد الله ثمرة                   | الصونتيات واللغة الغارسية                             | -414 |
| بيومى قنديل                                     | إدريس شاه                      | الصرفيون                                              | -99. |
| مصطفى إبراهيم فهمى                              | چون بروکمان                    | الإنسانيون الجدد: العلم عند المافة                    | -441 |
| علاء الدين عبد الرحمن                           | چیوفانی بلزونی                 | بلزونی فی مصر                                         | -444 |
| أحمد محمود                                      | سيمسرن ناجرفيتز                | مصر أصل الشجرة (جـ١)                                  | -417 |
| أحمد مجمود                                      | سيمسون ناجوفيتز                | مصر أصل الشجرة (جــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | -998 |
| منى الخميسي                                     | الأخرين جريم                   | حواديت الأخوين جريم (مجـ١)                            | -110 |
| إبراهيم الشواريي وعبدالتعيم حستين وتؤاد المسياد | محمد بن على بن سليمان الراوندي | راحة الصدور وأية السرور (ميراث الترجمة)               | -117 |

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية رقم الإيداع ٢٠٠٥/ ٢٠٠٥